







يشتمل هذا المجلد على نصوص مخطوط نادر فريد لمحمد بن على بن سليمان الراوندى فى تاريخ الدولة السلجوقية العظيمة التى قامت فى البلاد الفارسية . وهذا المخطوط محرَّر بالخط النسخ الكبير وكان تحريره فى أول رمضان سنة ٦٣٥ هـ (١٧ أبريل سنة ١٢٨٨م) وكان ملكا للمرحوم الأستاذ شيفر وهو الآن محفوظ فى المكتبة الأهلية بباريس.

أما الوصف الشامل الكامل لهذا المخطوط نشره الأستاذ «إدوارد براون» في مجلة الجمعية الملكية الآسيوية سنة ١٩٠٢ وقد أدرك الأستاذ «براون» قيمة هذه المخطوط بسبب قدمه والثقة في أخباره فأشار بضرورة طبعه ونشره.

# راحة الصدور وآية السرور

### فى تاريخ الدولة السلجوقية

تأليف: محمد بن على بن سليمان الراوندي

ترجمة: إبراهيم أمين الشواربي

عبد النعيم محمد حسنين

فؤاد عبد المعطى الصياد

مراجعة: إبراهيم أمين الشواربي

تقديم: بديع محمد جمعة

وشيرين عبد النعيم محمد حسنين



#### المشروع القومي للترجمة

إشراف: جابر عصفور

#### سلسلة ميراث الترجمة

#### المحرر: طلعت الشايب

– العدد : ۹۹۲

- راحة الصدور وأية السرور: في تاريخ الدولة السلجوقية

- محمد بن على بن سليمان الراوندى

- إبراهيم أمين الشواربي

- عبد النعيم محمد حسنين

- فؤاد عبد المعطى الصياد

- بديع محمد جمعة

- شيرين عبد النعيم محمد حسنين

T . . o -

هذه ترجمة كتاب: راحة الصدور وآية السرور

نالین محمد بن علی بن سلیمان الراوندی

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة

شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت ٧٣٥٢٦٦٦ فاكس ٧٣٥٨٠٨٤

El Gabalaya St., Opera House, El Gezira, Cairo

Tel.: 7352396 Fax: 7358084.

تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها ، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم ، ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة .

#### مقدمة

صدرت الترجمة العربية لكتاب راحة الصدور وآية السرور لمؤلفه محمد بن على بن سليمان الراوندى لأول مرة بالقاهرة عام ١٩٦٠م، وذلك بمعاونة المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ، وسرعان ما نفدت نسخه ؛ لذا أقدم المجلس الأعلى للثقافة على إعادة نشره ضمن سلسلة ميراث الترجمة ، وذلك لأن الكتاب يعتبر من أهم الكتب التراثية التى تحدثت عن الجزء الأخير من تاريخ الدولة السلجوقية يعتبر من أهم الكتب التراثية التى تحدثت عن الجزء الأخير من تاريخ الدولة السلجوقية عند السلطان طغرل أخر سلاطين السلاجقة ، ومن أجل ذلك - كما يقول ناشر الكتاب عند السلطان طغرل أخر سلاطين السلاجقة ، ومن أجل ذلك - كما يقول ناشر الكتاب تيسر للمؤلف الوقوف على المعلومات من مصادرها الصحيحة في كل شأن يتعلق بأحداث الدولة .

وقد توفر لنشر هذا الكتاب في أصله الفارسي مجموعة كبيرة من كبار الأساتذة ، أذكر منهم المستشرق البريطاني الشهير "إدوارد براون" الذي وفق في العثور على المخطوطة الأصلية لهذا الكتاب ، والعلامة الإيراني "محمد إقبال" الذي تولى تصحيحه ونشره بمساعدة العلامة الكبير "محمد بن عبد الوهاب القزويني" . وقد طبع الكتاب الفارسي لأول مرة في كمبريدج عام ١٩٢١م.

أما عن الترجمة العربية فقد توفر لها كذلك ثلاثة من كبار علماء الفارسية فى مصر ، وهم الأستاذ الدكتور "إبراهيم أمين الشواربي" مؤسس قسم اللغات الشرقية بأداب عين شمس ، وتلميذاه : الأستاذ الدكتور "عبد النعيم محمد حسنين" ، والأستاذ الدكتور "فؤاد عبد المعطى الصياد" ، وقد تولى كل منهم ترجمة ثلث الكتاب ، وبعد ذلك قام الأستاذ الدكتور "إبراهيم أمين الشواربي" ، بما عهد عنه من دقة متناهية بمراجعة الترجمة ونشر مقدمات الكتاب.

وإذا كان كتاب راحة الصدور يصنف على أنه كتاب تاريخ ، إلا أن المؤلف بالإضافة إلى مقدرته في التأريخ كان أديبًا وناقدًا وشاعرًا ؛ فقد زخر الكتاب بالعديد من الشواهد الشعرية الفارسية وبعضها بالعربية من نظم المؤلف أو من نظم كبار شعراء الفارسية قبل عصر المؤلف وفي عصره ، مما يجعل الكتاب مرجعًا مهمًا لدراسة الأدب الفارسي وبخاصة أن بعض الشواهد الواردة فيه لم ترد في مرجع غيره ، أو أن بعضه ورد في غيره من المراجع ، ولكن شابتها بعض الأخطاء ، فكان هذا الكتاب مرجعًا مرجعًا مرجعًا مرجعًا مرجعًا مرجعًا لتصحيح هذه الشواهد .

أما عن الترجمة العربية فقد جاءت غاية فى الدقة العلمية وبأسلوب عربى رصين ، وبخاصة فى ترجمة الشواهد الشعرية التى تعتبر درسنًا فى أصول الترجمة العلمية الدقيقة ، والتى تُشعر القارئ العربى بأنه يقرأ أصلاً لا عملاً مترجماً !

وبمناسبة إعادة طبع هذه الترجمة أتوجه بالشكر نيابة عن جميع أساتذة اللغات الشرقية وعن نفسى للمجلس الأعلى للثقافة ، لإقدامه على إعادة هذه التحفة النادرة إلى التداول بعد طول انتظار ، كما أنتهز هذه الفرصة كى أسأل الله عز وجل أن يتغمد أساتذتنا رحمهم الله جميعًا بواسع رحمته جزاء ما قدموه لنا وللعلم من مجهودات مشكورة سواء بما ألفوه من كتب وبما ترجموه من عيون الأدب الفارسي إلى اللغة العربية .

وأرجو أن يوفقنا الله كي نسير على هدى خطاهم وصحيح دربهم!!

بديع محمد جمعة

#### تقديم

أقدم الشكر باسمى وباسم أعضاء أسرتى ومتخصصى اللغات الشرقية بالجامعات المصرية والعربية والدولية للمجلس الأعلى للثقافة على إعادة نشر الترجمة العربية لكتاب "راحة الصدور وأية السرور" لمؤلفه "محمد بن على بن سليمان الراوندى" ضمن سلسلة "ميراث الترجمة" بعد أن نفدت الطبعة الأولى لترجمة هذا الكتاب بالقاهرة بعد مضى زمن يقترب من النصف قرن .

كما أعبر عن امتنانى وتقديرى للمجلس الأعلى الثقافة لدوره الرائد المتمثل في مشروع الترجمة ، والذي يهدف إلى إثراء المكتبة العربية بروائع الكتب التراثية المترجمة .

وفى الحقيقة ، فإن كتاب "راحة الصدور وأية السرور" للراوندى يعد من روائع الكتب التراثية ؛ حيث تكمن قيمته فيما يلى :

- تناول هذا الكتاب تاريخ الفترة الأخيرة من تاريخ النولة السلجوقية ، وهي الفترة ما بين (٥٥٢ ٥٩٠هم) الموافق (١١٥٧ ١١٩٤م) تلك النولة التي يرجع لها الفضل في نشر الإسلام في أسيا الصغرى بفضل سلاطينها الذين كانوا حماة للإسلام والخلافة العباسية ضد أي خطر خارجي .
- كان مؤلف هذا الكتاب أحد رجالات هذه الدولة المقربين لسلاطينها ، وشاهد عيان للأحداث التاريخية التى أرخ لها عن هذه الدولة ؛ لذا يعد هذا الكتاب من أمهات المصادر التى تناولت تاريخ الدولة السلجوقية ، والمعلومات التى وردت في هذا الكتاب تعتبر وثائق مهمة عن تاريخ هذه الدولة .

- قد قام بترجمة هذا الكتاب ثلاثة من كبار رواد اللغة الفارسية في مصر وبلدان العالم ، وهم :

الأستاذ الدكتور/ إبراهيم أمين الشواربي .

الأستاذ الدكتور/ عبد النعيم محمد حسنين .

الأستاذ الدكتور/ فؤاد عبد المعطى الصياد .

وقد جاءت الترجمة العربية غاية في الدقة مشتملة على تعليقات وحواش غاية في الأهمية .

وقبل أن أختتم كلمتى أؤكد أن هذا الكتاب ليس العمل الوحيد لهؤلاء الأعلام ؛ لذا أمل بل أرجو أن يُقدم المجلس الأعلى للثقافة على نشر الكتاب التراثية الأخرى التى قام بها هؤلاء العلماء الأجلاء إما بترجمتها إلى العربية أو بتأليفها من أجل المزيد من إثراء مكتبتنا العربية بمثل هذه الكتب التراثية المترجمة المهمة .

وفى الختام أكرر شكرى وتقديرى للمجلس الأعلى للثقافة على هذا الجهد الرائد والرائع المتمثل في مشروع ميراث الترجمة .

والله الموفق ،

شيرين عبد النعيم محمد حسنين

# المُعَالِينَ السِّكُونَ وَالنِّينَ السِّكِلِيِّ السِّكِلِيِّ السِّكِلِيِّ السِّكِلِيِّ السِّكِلِيِّ

بإشراف الادارة العاصمة للششافة وزارة التربية والتعليم الاقلسيم الجسنوبي

# رَاحِينَ النَّالْ الْمُ الْمُؤْرِقُ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالْمُ

اُنف, اِنفادسية محدبن على بن سليمان الراوندى

#### ونعشله إلمب العشريسية

الشكث الأول: الدكتور ابراهيم أمين الشوارب أسّاذ بكلية الآداب الشكث الشاف : الدكتور عبدالنعيم محدّ حسنين أسّاذ مساعد بكلية الآداب الشكث الأخير: الدكتور فؤاد عبدالمعطى الصياد مدّرس بكلية الآداب

وداجعه وننش منتدمات **الدكتور إيراهيم أمين الشواري** استاذ ودنين قسع اللفائث الشرقية وآداسشها بخلية الآداب. بجيامعة عين مشعص

## مقدمات الكتاب

١ — تمهيد بقلم ناشر المتن الفارسي

٢ — مؤلف كتاب راحة الصدور

٣ ــ مشتملات الكتاب ومصادره

٤ — التواريخ اللاحقة التي نقلت عن الكتاب

بالدالع الحصيم

قال ربُّ اثْمَرَّحْ لِي ضَدْرِي ، ويَسَّرْ لَى أَمْرِي ، واحْالُ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ، يَفْقَهُو ُا قَوْلِي .

صدق الله العظيم

# 

يشتمل هذا المجلد على نصوص مخطوط نادر فريد لمحمد بن على بن سليمان الراوندى فى تاريخ الدولة السلجوقية العظيمة التى قامت فى البلاد الفارسية (١). وهذا المخطوط محرّر بالخط النسخ الكبير وكان تحريره فى أول رمضان سنة ٦٣٥ه (١٧ ابريل سنة ١٣٥٨م) وكان ملكا للمرحوم الأستاذ شيفر وهو الآن محفوظ فى المكتبة الأهلية بياريس (٢).

وقد وقف القائمون بدراسة الفارسية على مؤلف الراوندى منذ سنة ١٨٦٥ م عند ما ذكره « دى يونج » و « دى جويه » (٣) فى فهرست الأسفار الشرقية

De Jong, De Goeje

<sup>(</sup>۱) المراجع : المتن الفارسي لكتاب • راحة الصدور ، نصرة الأستاذ محمد إقبال بجامعة البنجاب ضمن سلسلة أوقاف جب التذكارية وهو مطبوع بمطبعة بريل بليدن سنة ١٩٢١م وهو الذي تقلناه إلى العربية .

<sup>(</sup>۲) أظر Supplément Persan 1314.
وكذلك الجزء الأول من كتالوج بلوشيه ص ۲۷٦ — ۲۷۷ وقد نقل نسخة طبق الأصل منه مبرزا كاظم زاده لصالح الأسناذ أدوارد براون في سنة ۱۹۱۳ وقد نفضل سيادته فجطها تحت تصرفي.

<sup>(</sup>٣) المراجع : فيما يلي صورة هذين الأسمين بالأفرنحية :

Recueil de Textes relatifs à L'histoire des Seljoucides (Vol III) Leyden 1902.

Catalogus Codicum Orientalium Bibliothecae. (1)
Academiae Lugduno Batavae.

 <sup>(</sup>۲) نشر الأستاذ هوتسما في ليدن سنة ۱۹۰۲ الجزء الثالث من هذه المجموعة وهو
 الجزء الذي يتضمن النرجمة النركية لسكتاب ابن الببي الذي ألفه بالفارسية عن تاريخ سلاجقة
 آسيا الصغرى .

أنظر:

<sup>(</sup>٣) عنوان هذه الرسالة هو الآني :

Ueber eine Türkische Chronik Zur Geschichte der Selgugen Klein · Asiens.

<sup>(</sup>٤) تقابل ص ١٦٧ الى ص ١٨٤ في المتن الفارسي .

<sup>(</sup>٠) اسم السكتاب بالفرنسية هكذا:

Nouveaux Mélanges Orientaux.

<sup>(</sup>٦) تقابل ص ٨٦ — ١٣٦ من المن الفارسي وما يقابلها في النرجمة الدربية .

وطبعها ضمن كتابه الذي جعله ملحقاً لكتاب « سياست نامه » تأليف « نظام الملك ه (۱) .

أما الوصف الشامل الكامل لهذا المخطوط فقد نشره الأستاذ « ادوارد براون » في مجلة الجمعية الملكية الآسيوية (٢) سنة ١٩٠٢ وقد أدرك الأستاذ « براون » أهمية هذا المخطوط بسبب قدمه والثقة في أخباره فأشار بضرورة طبعه ونشره .

ولا شك أننا نعتبر أنفسنا سعداء لأن في حوزتنا مراجع أصيلة وافية لتاريخ آل سلجوق العظاء الذين حكموا من ٤٣٩ إلى ٥٩٠ هـ (١٠٣٧ — ١١٩٤ م ) وهذه الفترة التي تبلغ قرابة ١٦٠ سنة يمكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام ، لدينا لكل منها تواريخ غاية في الدقة كتبها علماء أجلاء، لم يقتصر حالهم على مشاهدة الحوادث التي سجاوها بأعينهم بل أنهم شاركوا فيها مشاركة عملية فعالة .

وأول هذه العصور يمكننا أن نطاق عليه « عصر الامبراطورية » وينتهي بعصر «ملكشاه» سنة ٤٨٥ ه ( ١٠٩٢ م ) وبين أيدينا عن هذا العصر التاريخ البديم الذي ألفه البيهتي (٢) وتسجيلات ابن الأثير وهي و إن كانت غير معاصرة ومتأخرة زمنياً إلا أنها تعتمد على مراجع سابقة موثوق بها ، كما أنها غنية بالتفصيلات الكثيرة .

أما المصر الثاني أو العصر الأوسط فهو عصر السلطان « سنجر » الذي كانت له السلطة العليا على دولة السلاجقة في العراق ، وينتهي بموته في سنة ٥٥٢ هـ

<sup>(</sup>١) انظر ص ٧٠ -- ١١٤ من هذا الملحق .

<sup>(</sup>۲) أخلر ص ۹۹۸ – ۹۱۰ . (۳) طبع هذا الكتاب باسم آل سبكتكين ضمن . Bibliotheca Indica Series (Calcutta 1862)

المراجع : طبع في ايران باسمتاريخ بيهتي سنة ١٣٢٤ هـ . ش

( ۱۱۵۷ م ) وهو مسجل بالتمام فيا كتبه كل من « ابن الأثير » و « عماد الدين الكاتب الأصفهاني » الذائع الصيت (۱) .

وأما العصر الثالث والأخير فهو «عصر الاضمحلال والسقوط» من سنة ٥٥٠ إلى ٥٩٠ ه ( ١١٥٧ – ١١٩٤ م ) ويعد كتاب « راحة الصدور » مرجماً منقطع النظير لهذا العصر ، لأن المؤاف نفسه وأخواله \_كا سنرى فيا بعد \_كا نوا من أولى الحظوة عند السلطان طغرل آخر سلاطين السلاجقة ، ومن أجل ذلك تيسر للمؤلف الوقوف على المعلومات من مصادرها الصحيحة في كل شأن يتعلق بأحداث الدولة (٢) .

وفيها عدا ذلك فإن مخطوطنا « راحة الصدور » غنى بثروة لغوية هامة لأنه لقدم عهده قد احتفظ بالهجاء القديم والعبارات المهجورة ، وهو فوق ذلك يحوى عدداً لا يستهان به من الأبيات الشعرية لعدد من أعلام شعراء الفرس مثل

 <sup>(</sup>۱) بعد كتابه في الحقيقة ترجمة عربية للناريخ الفارسي القديم الذي ألفه انوشروان بن خالد
 وقد نشر في تلخيص البنداري بعنوان • زبدة النصرة ونخبة المصرة » .

<sup>(</sup>۲) عمكن أن نذكر هنا مصدرين معاصرين لحسنا العصر ، الكتاب الأول منهما هو و زبدة التواريخ ، لصدر الدين على الحسيني كتبه في سنة ٦٢٢ هـ ( ١٢٢٥ م ) و يوجد مخطوط وحيد منه في المعيض البريطاني ( انظر ص ٣٤٣ من المعق فهرست المكتب العربية لربو Rieu وهو يشتمل على كثير من المهلومات الفصلة عن عصر السلطان طفرل لا توجد في و راحة الصدور ، واما المكتاب الثاني فهو ذيل ملعق عما أورده رشيد الدين فضل الله عن تاريخ السلاجقة في كتابه جام التواريخ ، وقد كتبه أبو حامد محمد بن ابراهيم في سنة عن تاريخ السلاجة من عبد طفرل المدور ، ١٢٠٥ م) وهو يتناول بالتقصيل حوادث السنوات العمر الاخيرة من عبد طفرل أي من ٥٠٠ الحرر الاخيرة من عبد طفرل

<sup>(</sup> المراجم : نصر الأستاذ محمد إقبال استاذ الاغة الفارسية مجامعة البنجاب المكتاب الأول من هذين الكتابين بعنوان • أخبار الدولة السلجوفية ، على الفلاف أخارجي وبعنوان • زمدة التواريخ ، في الدأخل طبع لا هور سنة ١٩٣٣ هـ ويذكر في المقدمة أنه نصر كتابه عن النسخة الوحيدة التي سبق الأشارة إليها بالمتعف البريطاني )

الأنورى ، ومجير البيلقابى ، وأثير الأخسيكتى ، وحسن الغرنوى ، وجمال الدين الأصفهانى ، وكان أكثرهم من معاصرى المؤلف . وهذه الأشعار باعتبار أنها تمثل أقدم النصوص التى وصلتنا وأصحها — ذات قيمة بالفة لدينا ، إذ نستطيع بواسطتها أن نلمس مدى العبث الذى نال ما نظمه أولئك الشعراء القدامى على أيدى النساخ الجهلاء غير الأمناء محيث أصبح مستحيلا أن نجد بيتاً واحداً في مخطوطين مختلفين يروى على صورة واحدة ، بل نرى بين المخطوطين كثيراً من أوجه التباين والتضارب .

وعندما اضطلعت بنشر هذا الكتاب حاولت أن أقلًد بصفة عامة الطبعة الممتازة لكتاب « تاريخ جهانگشای » التى أخرجها العلامة ميرزا محمد القزوينى ، كا رأيت من الأنسب—لكى أتيح القراء تحقيق الأخبار والحقائق التاريخية— أن أشير دائماً إلى الفقرات المقابلة فيما كتبه ابن الاثير والبندارى وهما من أعظم الثقات العدول فى تاريخ السلاجقة .

ولقد ذكرت في مناسبات عدة بعض التواريخ في الحاشية أو بين قوسين مربعين كلما كان ذكرها لازما . أما الأقواس المنحنية ( ) فقد استعملتها في بيان الإشارات إلى أبيات الشاهنامه كلما بلغ عددها بيتين أو أكثر ( والمؤلف يستشهد بالشاهنامه في كثير من الأحوال ولا ينبغي — البته — أن يظن القارىء أنني أضفت إلى نص الكتاب شيئًا من الشاهنامه غير وارد في الأصل ) ولقد أدركت أن النظام الذي اتبعته قد يحدث لبسا لبعض القراء، وحاولت العدول عنه ولكني للأسف لم أتحقق من ذلك إلا بعد أن تم شطر من الكتاب ، ولذلك اضطررت إلى أن أمضى فيه إلى النهاية محافظة على وحدة النسق .

ويلاحظ أن الحركات موضوعة في المخطوط على صورة خط رأسي للفتحة التي

تسبق الألف وللسكسرة التي تسبق الياء نحو « ناشر » ، « اسلام » ، « نصير » « دين » وهلم جرا . وقد اعترمت في بداية الأمر أن أحذو هذا الحذو ولسكني عندما أيقنت أن هذه الطريقة ليست بالشيء غير المألوف عدلت عنها ، فإذا وجد القارئ في أول السكتاب بضع صفحات رسمت فيها الفتحة والسسرة رأسيتين أو أموراً أخرى كهذه تدل على عدم وحدة النسق فإني أرجو أن يتجاوزها ويضرب صفحاً عنها .

ولقد ضمنت قائمة الألفاظ المنشورة فى نهاية الكتاب (ص ٤٨٩ — ٥١٦) بعض الألفاظ والعبارات التى ليست نادرة ولا مهجورة ولكنى اتبعت فى ذلك النهج الذى انتهجه الدكتور « نيكلسون » فى وضع قائمة ألفاظه التى ألحقها بكتاب « تذكرة الأولياء » باعتبار أنه قد يأتى يوم تنفع فيه مؤلفاً يضع معجماً علمياً للغة الفارسية يلزمه فيه الاستشهاد بأمثلة من نصوص معتمدة تقرر معنى كل كلة ووجه استعالها . ولذلك حرصت على أن أشير أيضاً إلى جملة من الكتب الأخرى وضعها مؤلفون معاصرون كلا وجدت نفس الألفاظ أو العبارات وأردة مها .

ومن البديهي أن العلماء يدركون المضار والعقبات التي ينطوى عليها نشر كتاب من الكتب استناداً إلى مخطوط واحد ، ولذلك لا أجدني في حاجة إلى القول بأن الكثير بما عانيته من الصعوبات وما صادفته من المشقات لم أستطع التغلب عليه و بقيت غامضة بعض الجل والأشعار (وخاصة أشعار مجير البليقاني) بالرغم من سعى عدد من العلماء أولى الذكر إلى كشف معانيها(١)

<sup>(</sup>١) المراجم : ترجمنا هذه الأشار باذلين أقمى الجهد المكثف عن معانيها .

أما (الفهاويات) أو الأشعار العامية أو المحلية الواردة فى الصفحات ٤٥، ٤٦، ٤٥، و٢٤ فقد تركتها بغير شرح لأنه لم يتيسر الاهتداء إلى لهجةعامة تنتسب إليها<sup>(١)</sup>. وهناك قلة من أسماء الأعلام لم أستطع التحقق من أشحاص أصحابها لأن المؤلف يذكرهم لماما أو عرضاً مفترضاً فما يبدو أن قراءد يعرفونهم ·

ولابد أن أعترف بأننى استعملت علامات النرقيم بكثرة قد تجاوز حدود الضرورة ، ولكننى كنت فى أغلب الأحيان مضطراً إلى ذلك لما فى أسلوب المؤلف من اضطراب وعدم جرى على وتيرة واحدة ولكثرة ما يورد من الجلل المختصرة المبتسرة .

#### \* \* \*

والآن أرى لزاما على أن أسدى الشكر إلى جميع زملائى من الدارسين الذين ساعدونى في عملى ، و إنى أعترف بالجميل وخالص التقدير لصديقي العلامة «ميرزامحمد القرويني » الذي يقيم الآن في باريس (٢) ، ولست في حاجة إلى بيان مكانته فهو معروف خير المعرفة بين الباحثين في الفارسية لأنه نشر عدداً من الكتب القيمة التي تضمنتها سلسلة أوقاف جب التذكارية ، وقد تفضل سيادته فو اجع جميع تجارب المطبعة واحتمل أشد العناء في مقابلتها على المخطوط الأصلى بالمكتبة الأهلية باريس (٢). والكتاب مدين لدقته وتمحيصه بكثير من التصحيحات والتصويبات ، ياريس (٢). والكتاب مدين لدقته وتمحيصه بكثير من التصحيحات والتصويبات ، ولقد لجأت إليه عدة مرات أعرض عليه الصعوبات التي تعترض سبيلي فكان

 <sup>(</sup>١) يقرر • شيفر ، أن لهجة الفهلويات أعما هي لهجة كردية ولكنه لا يصرح
 معانيها انظر :

Nouveaux Mélanges Orientaux, Vol. II, pp. 7 and 13.

<sup>(</sup> المراجع : تركنا هذه الفهلويات على حالها فلم يتيسر لأحد قبلنا حلها ) .

 <sup>(</sup>۲) المراجع : كان ذلك في سنة ١٩٢١ عندما كتبت هذه المقدمة والقد عاد الفزوني
 بعد مدة طويلة إلى طهران وتوفى بها سنة ٤٩٤٩ .

<sup>(</sup>٣) قبل اعداد الكتاب للطبع قت أنا أيصاً عِقابلة نسخته بالمخطوط الأصلى في پاريس.

يبذل أقصى وسعه للتغلب عليها ، وقد أثبت ملاحظاته وقر تنها باسمه فى كل مكان من التعليقات . وكذلك أعترف بفضل صديقي «ميرزا ذبيح الله بهروز» مدرس الفارسية فى جامعة كمبردج . فقد أعاننى على جلاء بعض الجلل والعبارات الغامضة ؛ وأعترف كذلك بفضل الأستاذ « بلوشيه » ، فقد تكرم بإعطائى صوراً شمسية وخرائط مأخوذة عن المخطوط الأصلى . هذا والفضل فى ظهور هذه الطبعة يعود إلى الأستاذ « ادوارد براون » فقد كان أول من أدرك أهمية الكتاب وأشار بنشره ، و إلى مدين له بنصائحه المتصلة ومساعداته المستمرة وبأنه أتاح لى الفرصة للانتفاع بكثير من كتبه و مخطوطاته النفيسة .

كمبردج في أغسطس سنة ١٩٣١

ممر افيال

## مؤلف كتاب راحة الصدور

إن كل ما نعرفه عن المؤلف مستمد من كتابه ذاته . فاسمه الحكامل هو أبو بكر نجم الدين محمد بن على بن سليان بن محمد بن احمد بن الحسين بن همة الراوندى . وهو ينتسب إلى أسرة من أهل العلم في بلدة راوند ، من أعمال مدينة كاشان ( قاشان )كان جميع أفرادها من العلماء والأساتذة . وقد توفى أبوه وهو غلام لم يكمل تعليمه ، وكان شغوفا بإكماله ولكنه لم يملك الوسيلة إلى ذلك ، فإن مجاعة شديدة اجتاحت اصفهان وما جاورها سنة ٥٧٠ هـ (١١٧٤ – ١١٧٥م) وما بعدها ، فكفله خاله « تاج الدين احمد بن محمد بن على الراوندى » وتولى أمره وتعليمه ، وكان « تاج الدين » رجلا عالماً وأستاذاً في كلية بهمدان أنشأها « جمال الدين آي آبه » أتابك السلطان طغرل ، وكان أستاذاً للشريعة وعلم المكلام متفقها في الحديث وتفسير القرآن والأدبين العربي والفارسي ، وألف عدة كتب في هذه العلوم وكان كذلك خطاطاً بارعاً ، فبقي المؤلف تحت رعايته عشر سنين ( فيما يبدو من سنة ٥٧٠ هـ إلى سنة ٥٨٠ هـ ) أي ( ١١٧٤ إلى ١١٨٤ م ) ، وقد استطاع في هذه الفترة أن يزور مع خاله جميع مدن العراق الكبرى وأن يتقن الخط . فقد أتقن سبعين فناً من فنونه وأحسن التجليد والتذهيب ودرس علم الشريعة والفقه على بعض فقهاء عصره ؟ كفيخر الدين البلخي ، وبهاء الدين البزدي ، وصنى الدين الاصفهابي الذي كان أستاذًا بكلية في مدينة همدان أنشأتها أم السلطان آرسلان (۱) — ونال من هؤلاء إجازة التدريس.

وقد أجمل ذكر مؤهلاته العظيمة في أبيات موجهة إلى مولاه سلطان الروم كيخسرو، هذا نصها<sup>(۲)</sup>:

#### [أبيات فارسية في الأصل ترجمتها]:

- أيها الملك انني اعتكف سنين عديدة ... زهدا ... لاتظاهرا أو رياء ...!!
- فكثيراً ما تحملت في المدارس أنواع المشاق ، وقضيت الليالي الطوال يقظاً
   أدرس حتى الصباح ...!!
  - وتخصصت في علم الفقه والخلاف حتى صرت عالماً بين زملائي .
    - ودرست العربية والفارسية ، والأشعار التي كاللؤلؤ المتلألىء .
- وأتقنت فن الخط والتذهيب والتجليد و إعداد المصاحف حتى لم يعد لى نظير في هذا كله .
- وأصبحت أستطيع أن أنشى من الصنائع كل ما يستطيع شخص مثلى أن بفعله .

وكان السلطان طغرل - آخر سلاطين السلاجقة - الذي حكم من سنة ١٥٥ه إلى سنة ٥٩٠ه ( ١١٧٥ - ١١٩٤ م ) - شديد الحدب على العلماء شغوفا بالمعرفة ؛ وحدث في سنة ٧٧٠ه ه ( ١١٨١ م )أنه شعر بالرغبة في تعلم الخط فأتخذ «زين الدين مجمود بن محمد بن على الراوندي » - وهو خال آخر للمؤلف أيضاً - معلما له ، فلما أتقن هذا الفن شرع في كتابة نسخة من

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣٠٠ من النص الفارسي وما يقابلها من الترجمة العربية .

 <sup>(</sup>٧) اس ٤٣٧ ، س ٧ ــ ١٢ من النص الفارسي وما يقابلها من الترجه العربية .

الفرآن ، وجمع حوله فئة من المذهبين والمزخرفين لتنميق مخطوطه ، فكلفه كل جزء من أجزائه مائة دينار مغربي<sup>(۱)</sup> . ويبدو أن هذا الخال قدم المؤلف في هذه المناسبة إلى مولاه باعتباره خطاطاً ورساما<sup>(۲)</sup> ، فنال الحظوة عند السلطان ، وارتفع شأنه رويداً . وقد أخبرنا (ص ٣٤٤) كيف أفلح ذات مرة في الحصول من السلطان على تعويض مضاعف لأحد أصدقائه عن أملاك له نهبها الجند من منزله في أثناء شغب حدث في همدان في سنة ٥٨٣ هـ(١١٨٧م) .

وكان أخواله جميعاً من المدرسين — وكان السلطان وأعيان المملكة يجلونهم و يرسلون إليهم بأبنائهم لتعليمهم ، فيفخر هؤلاء بأنهم من تلاميذهم ؛ وقد اشتهرت الأسرة بحسن الخط حتى غدا الخط الكاشى « خط كاشيان » (3) ذائم الصيت . وكان «زين الدين» فضلا عن ذلك شاعراً يقرض الشعر بالفارسية والعربية ، وقد استملح أهل العراق اسلوبه وقلده كثير من العلماء والشعراء (6) .

وقد انقطمت الصلة بين المؤلف وبين السلطان طغرل في سنة ٥٨٥ هـ ( ١١٨٩ م ) عندما اضطر المؤلف إلى مغادرة العراق لمصاحبة خاله زين الدين

 <sup>(</sup>١) لم نجمع هذه النسخة من القرآت في مجلد وأحد قط لأن المؤلف يقول : ( ص ؟ ؟ من النص الفارسي ) أن هذه النسخة تقسمت إلى ثلاثة أقسام ، قسم حازه علاء الدين حاكم مراغة ، وقسم حازه بسكتمر حاكم أخلاط ، بينما بني القسم الثالث في حوزة المذهبين .

<sup>(</sup>٢) ارجم في هذا إلى الصفعات من ٣٩ الى ٤٤ م النص الفارسي وترجمتها العربية .

<sup>(</sup>٣) ارجَى ألى هذه الصفعة في النس الفارسي والترجمة المربية . ﴿

<sup>(؛) •</sup> خط كاشيان • يمتى خط السكاشيين ، نسبة الى أعضاء أسرة الراوندى .

<sup>(</sup>ه) وجدت أن أحد آناره - وهو ترجمة فارسية لـكتاب شرف النبوة ( وهو كناب في الحديث ، الخديث ، الخديث ، الخديث ، الخديث ، الخديث ، الخديث ، الموجودة في مسجد السلطان بايزيد في القسطنطينية رقم ۸۸۸ في فهرس المكتبة ، وانظر أيضاً قصيدة نظمها بالعربية في سنة ۷۷ ه ( ۱۱۸۱ - ۱۱۸۲ م ) في الصفحات من ۵۲ الى ۵۶ من المتن الفارسي وما يقابلها في المزجمة العربية .

إلى ما زندران موفدا من قبل السلطان إلى حاكمها(۱) ، ولكن مناخ تلك البلاد لم يناسبه فانتابه المرض ، وعاد إلى راوند سسقط رأسه ب بعد أن أقام هناك ستة أشهر ، ولبث في راوند مريضا عاما آخر . وحدث عقب عودته في سنة ٥٨٦ ه (١١٩٠ م) أن قبض الأتابك المتمرد «قزل آرسلان» على السلطان في سنة ٥٨٦ ه (١١٩٠ م) أن قبض الأتابك المتمرد «قزل آرسلان» على السلطان وحبسه في قلعة « درمار » قرب تبريز (۲) . و يتى السلطان في الأسر حوالى عامين حتى قتل الأتابك ، واسترد السلطان عرشه في سنة ٨٨٥ ه ( ١١٩٢ م ) الأأنه لم يتمكن في مدته الباقية ( من ٨٨٥ إلى ٥٩٠ ه ) من الإخلاد إلى السكينة ومتابعة نشاطه السلمي ، بل قضى تلك المدة في جهود فاشلة لإقرار النظام في أرجاء سلطنته إلى أن قتل في النهاية في الواقعة المشهورة مع جيش «خوارز مشاه» بظاهر مدينة الري (٢) ، في اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ٥٩٠ ه مدينة الري (٢) ، في اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ٥٩٠ ه مدينة الري (١٩٠ مارس ١١٩٤ م) و بذلك زالت دولة آل سلجوق .

و بعدما عاد المؤلف من ما زندران (في سنة ٥٨٦ه هـ) اضطر إلى السعى في سبيل الرق في مكان آخر و يحتمل أن يكون قد اتصل آنذاك بالأمرة « العلوية » العظيمة الثرية في همدان ، فصار معلم أولاد الأمير السيد فحر الدين علاء الدولة عربشاه ، وهم ثلاثة : مجد الدين هايون ، وفخر الدين خسروشاه ، وعماد الدين مردانشاه ، وكان الأمير السيد عربشاه — الذي تزوجت أخته بالسلطان آرسلان — كبير هدذه الأسرة ، وقد خنقه السلطان طغرل

<sup>(1)</sup> ارجع الى ص ٣٥٧ من المتن الفارسي وما يقابلها في الترجة العربية .

<sup>(</sup>٢) انظر من ٣٦٢ من النص الفارسي ومَا يَقَابِلُهَا فِي النَّرْجَةُ العربية .

<sup>(</sup>٣) يقصد نحوارز مناه علاء الدين تكشّ خوّارزشاه الذي أَسقط دولة السلاجةة في المران واستولى على ممتلسكاتها ...

فى سنة ٨٤٤ هـ ( ١١٨٨ م ) أو فى أوائل سنة ٥٨٥ هـ ( ١١٨٩ م ) لاتهامه بالتآمر عليه (١).

وقضی المؤلف قرابة ستة أعوام مع تلك الأسرة ، وسنتين بعدها مع تلميذ له يدعی «شهاب الدين احمد بن أبی منصور بن محمد بن منصور البزآر القاسانی » وكان شديد التعلق به . وهنا طرأت عليه فكرة كتابة هذا السفر ، ووعد صديقه الشاب بأن يورد اسمه فيه اعترافاً بفضله (۲) ؛ وكان يعتزم أيضاً أن يجمع في كتاب آخر محتارات من الشمر الفارسی الحدیث آنذاك ، محتذیا فی ذلك حذو «شمس الدین احمد بن منوچهر شصت كله » الذی أشار علیه الشاعی « سيد أشرف » بأن يحفظ — عن ظهر قلب — قصائد الشعراء المحدثين أمثال : «عمادی » و «أنوری » و «أبی الفرج الرونی » وأن يهمل القدامی أمثال : « سنائی » و « عنصری » و « مُعزِّی » و « رودكی » (۲) . أمثال : « سنائی » و « عنصری » و « مُعزِّی » و « رودكی » (۲) . فاضرج هذا الكتاب حاویا كلا من التاريخ والمختارات .

ولم يستطع تنفيذ عزمه مدة من الزمن لانعدام السلام والأمان في البلاد في السنوات التالية لوفاة السلطان طغرل؛ فقد احتلجيش «خوارزمشاه» العراق، وعانى الناس – أشد العناء – على أيدى ضباطه الأتراك، نظراً لسوء حكمهم واستبدادهم، ولم يعد هناك تبجيل للعلم، ولا للأخلاق؛ فأهمل شأن العلماء، وأبيدت نفائس الكتب، أو بيعت جزافا بواسطة هؤلاء الولاة المستبدين،

<sup>(</sup>۱) انظر من ۳۰۲ من المتن الفارسي ، وقد قال المؤلف قصيدة في رثائه ( ارجم لما الصفحات من ۳۰۳ الى ۳۰۰ من المتن الفارسي وما مقابلها في الترجمة العربية

 <sup>(</sup>۲) أظر ص ٤٤ - ٤٩ من المن الفارسي وما يقابلها في الترجة العربية

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٥٧ -- ٨٥ من ألمتن القارسي وما يقابلها في "ترجة العربية (٣) رأحة الصدور

وعم الفساد ، واغتصبت أموال الناس بواسطة جباة الحكام القساة من الرافضة أو الشيمة .

وقد سجل المؤلف أكثر من مرة نقمته على تلك الحال من فساد الحسكم ، واختلال النظام (١) .

ولذلك عكف في تلك السنين على حياة العزلة والوحدة مكرساً أوقاته للدرس والبحث.

ثم بدأ في كتابة هذا السفر في سنة ٥٩٩ ه ( ١٢٠٢ م ) وانقطع له سنتين أو ثلاثا حتى أتمه ، وكان عندئذ يتطلع إلى إهدائه إلى أحد سلاطين السلاجقة في آسيا الصغرى بمن كتيب السفر في تاريخ أجدادهم ، آملا بذلك أن ينال جائزة ثمينة ، وأن يجدد اتصاله بالبيت الساجوقى ، فاتجهت أنظاره إلى السلطان ركن الدين سليانشاه الذي كانت له الولاية حينذاك ، وكان قد اغتصب العرش من أخيه الأكبر غياث الدين كيخسرو سنة ٧٩٠ ه ( ١٢٠٠ – ١٢٠١ م ) ؛ و بقى على العرش أربع سنوات إلى أن مات في سنة ١٠١ ه ( ١٢٠٠ – ١٢٠٥ م ) .

ويقول المؤلف إنه كان على وشك إهداء كتابه إلى ركن الدين فعلم أنه غاصب للمرش، وأن وارث العرش الحقيقي هو أخوه كيخسرو، فعدل عن عزمه وأهدى كتابه إلى هذا الأخير ... على أن الحقيقة هى أن النسخة الأولى من هذا الكتاب مهداة إلى ركن الدين؛ ولكن المؤلف اضطر بعد وفاته فى سنة ٢٠١ ه ( ١٢٠٤ – ١٢٠٥ م ) وتولى كيخسرو العرش إلى إبدال الإهداء؛ ويبدو أنه راجع الكتاب عندنذ، وأدخل عليه بعض التعديلات لكى يصلح لإهدائه إلى السلطان الجديد؛ غير أن المراجعة لم تكن — على ما يبدو — دقيقة إلى الحد

<sup>(</sup>۱) افظر على سبيل ألمثال الصفحات من ٣٠ إلى ٣٨ من المتن الفارسي وما يقابلها في النرجة العربية

الأقصى ، لأننا نستطيع أن نقف على بعض المواضع التى تركت فيها آثار من الإهداء الأول إلى ركن الدين سليمانشاه ، وفيما يلى أمثلة من ذلك:

١ - « وهو دائم الإكرام للناس ، و إذا أغارت ليوث جيشه على كلاب الأبخاز تركتها طعمة للطيور الجارحة » (١) .

فالمؤلف هنا يتحدث ولا شك عن وقعة سليمانشاه فى بلاد الأبخاز التى ترويها الترجمة التركية لكتاب « ابن البيبى » عن تاريخ السلاجقة بآسيا الصغرى ( طبعة هوتسما ص ٧٠ وما بعدها ) .

۳ – « ويامن يخضع لأوامر خاتمك كسليان ، جميع الناس والملائكة والجن » (۲)

سليان أبو المظفر ، ملك العالم الذي يشبه سميّه سليان في الإصلاح » (٦).

وفى هذين السطرين إشارة إلى النبى سليان ، والمقصود بهما ولا شك سليانشاه ، واسمه كذلك مكتوب بالمداد الأحر فى ذيل الخريطة الواردة بصفحة دى كتابنا (٤) ، مما يدل على أن الخريطة أعدت لرفعها إلى سلمانشاه .

با دیو ویری بزیر خاتم

<sup>(</sup>۱) النص بالفارسية هو • پـوسته اين شهريار جهاندار اُز بهركــان خوات می نهاذ ، شيران لئكرش از سكان اُمجازی برای كركــان خوان نهادند ، .

انظر س ٢٦ س ١ بـ ٢ من ألمن الفارسي .

<sup>(</sup>٢) هذه ترجة بيت بالفارسية في الأصل هو.:

ای آنك تراست ملك آدش

<sup>(</sup> ص ۱۲۳ ، س ۲۳ من التن الغارسي ) .

 <sup>(</sup>٣) هذه ترجمة بيت بانمارسية في الأصل هو :
 پشت دين بلمضر آن شاهي

پشت دین بلطفر آت شامی کاآمد آناش شاه پیغمبر ( ص ۲۰۸ ، س ۷ من المتن الفارسی ) .

<sup>(</sup>٤) المراجم : يقصد هذه الصفحة من أنتن الفارسي

بيد أن المؤلف حريص على إخفاء هذه الحقيقة إذ يقول إن الكتاب وضع أصلا لكيخسرو بمناسبة فتح الأناضول سنة ٦٠٣ه ( ١٣٠٦ – ١٢٠٧ م) (١)، فذهب المؤلف إلى «قو نيه» آخذاً معه ولا شك النسخة المراجعة ؛ ومن الجائز أنه رفعها بنفسه إلى السلطان (٢) . وشجعه على ذلك شخص « يدعى جمال الدين أبو بكر بن أبى العلاء الرومى » وكان تأجراً يزور همدان ، وأطنب في ذكر كيخسرو وجوده وفضائله على أهل تلك المدينة .

ولا يخبرنا المؤلف بشىء — عدا ذلك — عن نفسه سوى أنه ألف غير هذا الكتاب — وقبله — كتابين آخرين وهما كتاب فى « نقض الرافضة » ، وكتاب فى « أصول الخط » ، وهو يذكر اعتزامه وضع كتابين آخرين ، أحدها كتاب مستقل عن « حكم السلطان طغرل » والآخر عن « مجمل تاريخ البشر من عهد آدم إلى أيام المؤلف » . ونست على علم بوجود أى من هذه الكتب الأربعة .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٦٢ — ٦٣ من المن الفارسي وما يقابل ذلك في الترجمة العربية

<sup>(</sup>٢) انظر ص ؟ ٦ من المن الفارسي وما يقاطها في الترجة العربية

# مشتملات الكتاب ومصادره

يشتمل هذا الكتاب أساساً على تاريخ السلاجقه العظام من وقت قيام دواتهم في بداية القرن الخامس الهجرى إلى وقت زوالها في سنة ٥٩٥ ه (١١٩٤م) وقد ألحق به فصل من عدة صفحات (١) ، ذ كرت فيها الأخبار الفصلة عن حقبة السنوات الخس التالية بحيث يصل هذا التاريخ إلى سنة ٥٩٥ ه ( ١١٩٩ م ) . وأهمية هذا الكتاب من الناحية التاريخية تنحصر فيا سجله من أخبار عن الفترة الواقعة بين سنتي ٥٥٥ – ٥٩٥ ه ( ١١٦٠ – ١١٩٩ م ) وهي فترة تضم حكم السلطانين الأخيرين من السلاجقة وها « أرسلان » و « طغرل » ، فالأخبار التي رواها المؤلف عن فترة حكمهما تعتبر أصيلة ومفصلة ومروية لأول مرة من شاهد عيان . أما فيا يتعلق بالجزء البكر من تاريخ السلاجقة فلا يمكن القول أن للكتاب أهمية خاصة . فقد ذكر المؤلف تاريخ السلاطين الإثنى عشر الأوائل من السلاجقة ذكراً مقتضباً و بطريقة غير مشوقة ولا ممتعة .

والكتاب على العموم مكتوب بأساوب واضح بسيط امتازت به الكتابات الفارسية فى العهد السابق لعصر المغول ، ولكن جمال الكتاب الأسف تحجبه كمية ضخمة من عناصر غريبة دخيلة، هى عبارة عن نصوص طويلة متتالية ، تنحرف بالقارىء عن سياق الموضوع ، ويطرد ورودها عادة بكثرة زائدة وفى إثر بعضها ، وهى فى الغالب غير مناسبة للاستشهاد بها ؛ وتتمثل على الخصوص

<sup>(</sup>١) من صفحة ٣٧٥ — ٤٠٣ من الأصل الفارسي وما يقابلها في الترجة العربية .

فى الأمثال والأقوال العربية المأثورة — و بعضها طويل النص مذكور مع ترجمته إلى الفارسية — وكذلك فى كمية كبرى من الأشعار . ولو أن الكتاب أخلى من هذه العناصر الدخيلة لما بتى منه — فى تقديرى — إلا ما يبلغ ربع حجمه الحالى .

وجملة ما ذكره المؤلف في كتابه من هذه العناصر عبارة عن ٢٦٤ مثلا عربيًا ، اقتبسها كلما أو جلّبًا دون إشارة إلى ذلك من كتاب الثعالبي المسمى كتاب « الفرائد والقلائد » أما الأشمار فيبلغ مجموعها ٢٧٩٩ ببتاً ؛ منها ٥١١ يبتاً من نظم المؤلف نفسه في مدح مولاه كيخسر و ؛ ومنها ١٤٤ بيتاً من شعر « الأنوري » ؛ ١٤٦ بيتاً من شعر « سيد أشرف » ( حسن الغزنوي ) ؛ بيتاً من شعر « أثير الأخسيكتي » ؟ ٣٤٨ بيتاً من شعر « بجير البيلقاني » ؟ ٨٨ يبتاً من شعر « جمال الدين الأصفهاني » ؟ ٧٧ بيتاً من شعر « عمادي » ؟ ٢٤٩ بيتاً من شعر « نظامي » وأغلبها من مثنويته الشهيرة « خسرو وشيرين » ؛ ١٢٢ يبتاً عربياً لشعراء مختلفين من شعراء العرب وأغلبها من شعر الطغرائي والمتنبي ؛ ٦ فهلويات أو أشمار محلية ؛ ٦٧٦ بيتاً من الشاهنامه ؛ والباقي ويبلغ عدده ٣٢٣ يبتاً فمن قول شعراء مختلفين من الفرس . والأشعار التي أوردها المؤلف من الشاهنامه أو من أشعار نظامي لم يذكر مصدرها ، أما بقية الأشعار فلا تطَّرد فيها الحال . والأبيات المأخوذة من الشاهنامه لا تذكر متصلة النسلسل بل يبدو أن المؤلف اختارها أشتاتًا من كتابِ ربُّ تضمن الأشعار الأخلاقية في الشاهنامة (١٠) . والأبيات المنقولة عن مثنوية « خسرو وشيرين » ليست

<sup>(</sup>۱) المراجع: بذكر الأستاذ إقبال عندذاك أنه استطاع من بحوع الــ ٦٧٦ بينا المنقولة من الناهنامة أن يتنبع مكان ٣٠٥ بينا في طبعة Turner Mecan (كلكنا سنة ١٨٢٩) \* أورد تأثمة بها تقم في أربع صفعات آثرنا عدم نقلها لعدم فائدتها القارىء العربي .

كثيرة ، وهى من حسن الجظ ترد فى مقطوعات متصلة التسلسل و يمكن العثور عليما بسهولة بالرجوع إلى فهرست الكتب الملحق بهذا الكتاب .

#### # # #

والمصدر الوحيد الذى اعتمد عليه المؤلف فى استقاء أخباره التاريخية عن الجزء البكر من كتابه هو كتاب « ظهير الدين النيسابورى » (١) أستاذ السلطان « أرسلان » وكان المؤلف على صلة به أيضاً .

أما الفصول المتفرقة المذكورة في آخر الكتاب فإن مشتملاتها — في رأيي — ليست ذات أهمية خاصة كما يبدو لأول وهاة من قراءة عناوينها ، فالفصلان المتعلقان بالرماية وركوب الخيل (٢) خاليان من كل متعة لأنهما لايتعلقان إلا بدراسة هاتين الرياضتين من ناحية شرعيتهما أو عدم شرعيتهما من الناحية الدينية وفقاً لاختلاف الظروف والأحوال . وكذلك الحال في الفصل المتعلق بالشراب (٢) فقد نوقش فيه وجه إجازة الشراب . وقد اعتمد المؤلف في كل هذه الأمور على بعض المصادر المعتمدة لفقه الحنفية ذكرها صراحةً في ثنايا كتابه (١) وهي عبارة عنى « شرح الجامع الصغير » و « شرح الطحاوي » (١)

<sup>(</sup>۱) أنظر م ٦٤ -- ٦٥ من الأصل الفارسى ؟ ويبدو أنه يتصدكتابه «سلجوقنامه» وهوكتاب له أهمية خاصة باعتباره أسبق الكثب الذى اعتمدت عليه كتب التواريخ الفارسية اللاحقــة .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٨؛ — ٣٤؛ من الأصل الفارسي وما يقابلها في الترجمة المربيه .

<sup>(</sup>٣) أنظر من ٤١٦ — ٢٨؛ من الأصل الفارسي وما يقابلها في الترجمة العربية .

<sup>(</sup>٤) أنظر ص ٤١٨ من الأصل الفارسي وما يقابلها في النرج. العربية

<sup>(</sup>٥) • الجامع السكبير ، في القروع كتاب مصهور وضعه الإمام أبو عبد الله محمد بن الحسن المعنى المعنى المتوفى سنة ١٨٧ هـ وله شروح كثيرة ولا اللم أى شرح يشير إليه ؟ و • الجامع الصغير ، في الفروع أيضا الامام الشيباني الحننى وله شروح مختلفة .

 <sup>(</sup>٦) يعنى شرح كتاب مختصر الضعاوى في فروع الح.فية للامام أبى جمفر أحمد بن محمد الضعاوى الحننى المتوفى سنة ٣٢١ هـ وشروح مختصر الطعارى كثيرة .

و « مختصر الكرخى » (۱) و « المسعودى » (۳) و « شرح القدورى » (۳) و « شرح موجز الفرغانى » (۱) . أما الخصائص العلاجية لمختلف الأشر بة فقد نقلها المؤلف بغير ذكر مصدره من كتاب « ذخيرة خوارزمشاهى» لإسماعيل الجرجانى المتوفى سنة ۵۳۱ ه ( ۱۱۳۲ م ) .

أما الفصل المتعلق بالشطر نج (٥) فلا يشتمل على شيء طريف أو مفيد و إنما هو تكرار لما يذكره عادة كتاب العربية و الفارسية عن الشطر نج في كتبهم المبكرة أو المتأخرة ، وأن الشطر نج لعبة اخترعوها في الهند ثم جابوها إلى البلاد الفارسية في عهد أنوشروان العادل ، فأدخل فيها وزيره « بُزُرُجْمِهُر » بعض التعديلات ، ثم انتقلت إلى البيز نطيين فأدخلوا فيها هم أيضاً تعديلات أخرى .

ولا شك أن الموضوع المتعلق بنشأة الشطرنج وتاريخه موضوع مستفيض جداً لا نستطيع إيفاءه شيئاً من حقه في ملاحظات قليلة عابرة ، ومن أجل ذلك فإنني أكتنى في هذه المناسبه بأن أحيل الفارىء المتعطش إلى الاستزادة ، إلى كتاب حديث جداً في هذا الموضوع ، هو عبارة عن بحث مفصل مستفيض عن موضوع الشطرنج وفقاً للمصادر الشرقية والغربية التي في متناول أيدينا وقد نشره مؤلفه « ه . ح . مراى » بعنوان « تاريخ الشطرنج » (٢)

<sup>(</sup>١) يمنى المخصر في فروع المنفية الامام عبيد الله بن الحسن الحكرخي.

<sup>(</sup>٢) بنى المسعودى فى فروع الحنفية وهو مختصر القاضى أبى مجمد عبد الله بن الحسين الناصمي المتوفى سنة ٤٤٧ هـ الله السلطان مسعود الغزنوى .

<sup>(</sup>٣) يعنى مختصر القدورى فى فروع الحنفية للامام أبى الحسين أحمد بن محمد الفدورى البغدادى الحننى المتوفى سنة ٢٨٤ هـ وشروح مختصر القدورى كثيرة ( أنظر حاجى خليفة ) .

 <sup>(</sup>٤) موجز الفرغاني يمنى ( الموجز في الفروع ، لحبيب بن عمر الفرغاني الحنني ( انظر :
 حاجى خليفة ) .

<sup>(</sup>٥) انظر م ٥٠٥ -- ٤١٦ من الأصل الفارسي وما يقابلها في الترجمة العربية .

<sup>&#</sup>x27;A History of Chess' By H. J. R. Murray : اسمه بالأنجليزية هو وقد طيم في اكسفورد سنة ١٩١٣ .

أما الفصل المتعلق بالخط (١) فهو ممتع من حيث بيانه لنوع « الخط المنسوب » وأنه طريقة تقوم على بناء الحروف الهجائية وفقاً لقواعد هندسية ، بمعنى أن يبنى كل حرف وفقاً للحرف الذى سبقه ، بحيث تكون كل الحروف « منسو بة » إلى بعضها . وقد ذكر المؤلف أربعة أنواع من الخطوط وهى «النسخ» و «الرقعة» و « النُلُث » و « المُحقَّق » ؛ وهو فى كثير من الأحوال يبين طرقاً متمايزة لبناء الحروف وفقاً لأنواع الخطوط المذكورة وعلى الأخص فى حالة « الألف » و « الدال » و « الراء » و « الكاف » و « اللام » و « الميم » و « النون » و « الواو » و « الياء » .

أما الفصل المتعلق بـ « الغالب والمغاوب » (٢) فإنه يبين طريقة الحساب بين الخصوم ، ويقول المؤلف أن هذه الطريقة علمها « نيقوماخس » لابنه « ارسطاطاليس » (أرسطو) فبيتما للاسكندر الأكبر ، فآمن بصدقها بحيث أنه لم يجسر أن يقدم على حرب أو منازعة إذا بينت هذه الطريقة أن النتيجة ستكون هزيمته ، وفيا يلى بيان هذه الطريقة بشكل مختصر :

استخرج أولا وفقاً لحساب « أبجد » ( أو حساب الجل ) مجموع الحروف التي يتكون منها اسم أحد الخصمين المتنازعين في حرب أو منافسة ، ثم أسقط من هذا المجموع تسعة تسعة ، وما يتبقى يبحث عن عدده فى العمود الأيمن الرأسى من الجدول (٣) بم يؤخذ اسم الخصم الآخر بحروف الجل ، و يسقط منه أيضاً تسعة

 <sup>(</sup>١) الفصل الواقع في الصفحات ٤٣٧ -- ٤٤٤ من الأصل الفـــارسي وما يقابلها
 في الترجمة العربية .

 <sup>(</sup>٢) الفصل الواقع في الصفحات ٤٤٧ -- ١٥٤ من الأصل الفارسي وما، يضابلها
 في الترجمة العربية .

 <sup>(</sup>٣) هذا الجدول موجود في س ١٥٤ من النسخة الفارسية وله مقابل في النرجمة العربية ،
 موجود في فصل الفال والمغلوب .

تسمة ويبحث عن الباقى منه فى العمود الأفقى الذى وضع فيه المتبقى من الاسم الأول ، فإذا كان باقى الاسم الثانى حرفًا أسود اللون كان معنى ذلك أن الغالب هو الاسم الأول ، و إذا كان باقى الاسم الثانى حرفًا أحمر اللون كان معنى ذلك أن الغالب هو الاسم الثاني ، وأما إذا كان باقى الاسم الثاني حرفاً أخضر اللون فمنى ذلك وقوع المصالحة بين الخصمين (١) . ولا شك أن استحالة هذه الطريقة واضحة، بحيثلا أجدحاجة إلى الإطالة في بيان مدى عبثها واستحالتها ، لأنه يتضح قبل كل شيء أن الخصمين المتنازعين ، إذا قدّر لها أن يشتركا في سلسلة من المنازعات ، فمعنى ذلك أن نتائج هذه المنازعات جميماً - وفقاً لهذا الحساب -ستكون واحدة ، بمعنى أن واحداً من المتخاصمين سيظل غالباً دائماً وأن الآخر سيظل مغلوباً دأمًا . يضاف إلى ذلك أن طريقة معاملة الأسماء واحتساب مجــوع حروفها متروكة لتحكم الفرد؛ فوفقاً للأمثلة المبينة في هذا الفصل(٢) فإن المؤلف أحيانًا يجمل الأهمية للكنية دون الاسم وأحيانًا أخرى يقلب الوضع، وفي مواضع يعتبر حرف التشديد مكونا من حرفين وفي مواضع أخرى يعتبره مكونًا من حرف واحد ، وأحيانًا يعتبر حرف الألف في كلة « ابن » أو « أبو » قأيمًا في الحساب ، وأحياناً أخرى يسقطه من الحساب . . . إلى آخر ذلك من المفارقات التحكمية .

<sup>(</sup>١) ليس في الجدول المذكور أية حروف خضراء .

 <sup>(</sup>٢) انظر الصفعات ٢٥٤ — ٢٥٤ من الأصل الفارسي وما يقابلها في الترجمة العربية .

## التواريخ اللاحقة التي نقلت عن راحة الصدور بطريق مباشر أو غير مباشر

يينا فيا سبق أن المصدر الوحيد الذي نقل عنه الراوندي بعض أخباره عن الفترة المبكرة من كتابه هو كتاب « سلجوقنامه » لظهير الدين النيسابوي الذي أثم تأليفه أثناء حكم السلطان « طغرل » آخر السلاجقة . وهذا الكتاب مفقود ولحن لدينا من الأسباب مايقطع بأنه كان المصدر الأول لجميع التواريخ الفارسية اللاحقة التي كتبت عن فترة الدولة السلجوقية . وقد استعمله مؤلف « راحة الصدور » وكذلك « حمد الله المستوفي » فكتب في سنة ٧٣٠ هكتابه « تاريخ گزيده » ، وكذلك استعمله « حافظ ابرو » فكتب في سنة ٥٨٠ هكتابه كتابه « زبدة التواريخ » ، وقد ذكره الكتابان الأخيران صراحة على أنه كان واحداً من المصادر التي اعتمدا عليها .

ومما يؤيد أن « الراوندى » و « حمد الله المستوفى » و « حافظ ابرو » نقلوا كثيراً من « سلجوقنامه » أننا نجد طائفة من النبذ تنشابه فى كتبهم جميعاً (١٠). وقد أصبح كتاب « تاريخ گريده » وكتاب « زبدة التواريخ » فيا بعد

<sup>(</sup>۱) الراجم: يذكر الأستاذ محمد إقبال بعد ذلك بعض النبذ المتشامة في كتاب و راحة الصدور، وفي كتاب و تاريخ كريده ، لم تر وجها لذكرها القارى، الدين لآنها بالفارسبة وإذا نقلت إلى العربية ضاع الفرض من الاستشهاد بها . ويرى و بلوشيه ، في فهرست المخطوطات الفارسية بالمكتبة الأهلية بياريس ح ١ س ٢٢٧ أن وحد الله المستوفى، نقل مباشره عن وراحة الصدور، ولمسكني لا أرى ذلك محتملا لأن و المستوفى ، ذكر مصادره في مقدمة كتابه وليس هنائه سبب لحنف و راحة الصدور ، من ينها .

من أهم المصادر التي يعتمد عليها المؤرخون اللاحقون ، بمعنى أن هؤلاء المؤرخين اللاحقين نقلوا بطريق غير مباشر عن كتاب « سلجوقنامه » ومن بين هؤلا، نخص بالذكر أصحاب « روضة الصفا » و « حبيب السير » و « تاريخ ألني » لأن هذه الكتب راجت شهرتها في الشرق والغرب على السواء .

وقد ذكر مؤلفوها في مقدمات كتبهم أنهم نقلوا صراحة عن « تاريخ گزيده » و آثار هذا النقل توجد في ثنايا كتبهم (١) .

وفيما يلى نذكر أسماء السكتب الأخرى التى نقلت مباشرة عن « راحة الصدور » وهى الآتية :

۱ - مختصر عن تاریخ السلاحقة ملحق بمخطوطة من مخطوطات « تاریخ جهان گشای » محفوظة بالمکتبة الأهلیت بباریس ( تحت رقم ۱۵۵۳ .
 Supp. Pers. ) وقدوصف « میرزا محمد » مشتملات هذا المختصر فی مقدمته التی ألحقها بالمجلد الأول من « تاریخ جهان گشای » وفیا یلی تلخیص لمقاله :

ان هذا المختصر لايعرف مؤلفه ولا تاريخ كتابته وهو يحذف صفحات المقد، قوتبلغ ٣٧ ورقة من مخطوط راحة الصدور و يستعيض عنها بصحيفة وحيدة. وهو يحذف كذلك الخاتمة وتبلغ ٣٥ ورقة من مخطوط راحة الصدور ، كما أنه يحذف أيضاً جميع الأمثال والأقوال المأثورة والأشعار وكل العناصر الدخيلة والغريبة. أما فيا يتعلق بالجزء التاريخي من النص فإنه يحتفظ به سليا دون تغيير

<sup>(1)</sup> المراجع : عند مذا الحد يكتنى الأستاذ محمد إقبال بالمقارنة بين بعض النبذ الواردة ف • راحة الصدور • والواردة في • روضة الصفا • ولم نر وجها لذكرها لضرورة الملها بالفارسية وليس في ذلك فائدة القارىء العربي .

بالنقص أو الزيادة مى كلة واحدة ، و بهذا يمكن أن يعتبر هذا المختصر نسخة أصلية للنص التاريخي في كتاب « راحة الصدور » .

۲ — رسالة في تاريخ السلاجقة بعنوان « العراضة في تاريخ الدولة السلحوقية » وفيا يلي بعض الملاحظات أنقلها للقارئ عن مقال للأستاذ « ميرزا محد » بشأنها: « ان ثاني مختصرات راحة الصدور عبارة عن رسالة بعنوان العراضة في الحكاية السلحوقية وضع محمد بن محمد بن عبد الله بن النظام الحسيني اليزدي وكان وزيراً للحاكم المفولي الأخير في البلاد الفارسية أبي سعيد (حكم من البردي وكان وزيراً للحاكم المعولي الأخير في البلاد الفارسية أبي سعيد (حكم من ١٣١٧ — ١٣٦٧ م).

وقد توفى المؤلف سنة ٧٤٣ه ( ١٣٤٢ م ) وأثم تأليف كتابه فى سنة ٧١١ه ( ١٣١١ م ) و يرجع الفضل فى طبع هذا الكتاب إلى الدكتور كارل زوسهايم الألمانى الذى نشره فى طبعة شرقية لها مقدمات وهوامش باللغة التركية فى مطبعة المعارف بالقاهرة فى سنة ١٣٢٦ ه ( ١٩٠٨ م ) ثم أعاد نشره فى طبعة غربية فى مطبعة بريل بليدن سنة ١٩٠٩ بمقدمة وتعليقات باللغة الألمانية مع الاحتفاظ بمتن الكتاب بصورة واحدة فى كلا الطبعتين .

وهذا المختصر الذي يسمى بالعراصة يشبه المختصر السابق في أنه حذف المقدمة والخاتمة والنصوص المعترضة الموجودة في « راحة الصدوو » ، ولكنه يختلف عنه في أن المؤلف لم يترك النص التاريخي دون مساس به ، بل رأى من الأجدر أن يعيد كتابته بطريقة بلاغية مصطنعة . وقد أهمل المؤلف في مقدمته ذكر « راحة الصدور » ولكنه ذكر أن عاده في تأليفه هو كتاب آخر عن السلاجقة من بداية أمرهم إلى أيام حكم السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه ، وهو رغم ما أجراه على الكتاب من بتر وتغيير عاد فتابع بهج «راحة الصدور» تماما محيث أنها نصادف

فى هذه الواقعة مثالا للانتحال يشبه تماما المثال الذى نجده فى « بزم آرا » عندما ادعى أنه مستقل وأصيل بينما هو انتحال لكتاب « لباب الألباب » تأليف « محمد عوفى » .

٣ — الجزء المتعلق بتاريخ السلاجقة فى كتاب « جامع التواريخ » لرشيد الدين فضل الله. وهو يشبه تماما المختصر الأول الذى ذكرناه فيما سبق فيما عدا أنه ألحق به ذيل يتعلق بحكم السلطان طغرل.

وقد ألحق به هذا الذيل فى سنة ٥٩٥ هكاتب إسمه أبو حامد محمد بن ابراهيم قال أنه كتبه بعد موت السلطان بمدة ثمان سنوات وشهرين ، وقد استخدمت هذا الجزء من جامع التواريخ بمثابة نسخة أخرى من المتن التاريخي لكتاب « راحة الصدور » فكان في منتهى النفع في كشف بعض المواضع الغامضة والمفلقة .

وفى رأيى — بقدر ما استطعت أن أصل إليه من فراءتى — أن رشيدالدين لم يذكر أنه استخدم راحة الصدور ، وما لم يكن قد ذكر ذلك فى موضع آخر من كتابه لم يقع عليه بصرى ، فإن إهمال رشيد الدين لذكر ذلك يعد أمراً جسيا غير مغتفر من همؤرخ كبير مثله .

٤ — ترجمة تركية لكتاب « راحة الصدور » هى عبارة عن جزء من مخطوط كبير بمنوان « تواريخ آل سلجوق » وضع أيام حكم السلطان مراد الثانى ( ١٤٦١ — ١٤٥١ ) وواضعه غير معلوم ، وينقسم إلى ثلاثة أجزاء ، يتضمن الجزء الأول منه التاريخ الأسطورى لقبائل الأتراك القديمة مترجما عن كتاب « جامع التواريخ » ؛ ويتضمن الجزء الثانى ترجمة « راحة الصدور » ؛ ويتضمن الجزء الثانى ترجمة « راحة الصدور » ؛ ويتضمن الجزء الثالث ترجمة كتاب « ابن البيبى » لكتاب سلاجقة آسيا الصغرى ، وقد طبع الأستاذ « هوتسما » هذا الجزء الأخير فى سنة ١٩٠٢ الصغرى ، وقد طبع الأستاذ « هوتسما » هذا الجزء الأخير فى سنة ١٩٠٢

بمدينة ليدن نقلا عن مخطوط بها في مجموعة التواريخ المتعلقة بتاريخ السلاجقة<sup>(١)</sup>.

و يوجد من الترجمة التركية لكتاب « راحة الصدور » جملة نسخ مخطوطة فهناك نسخة في « درسدن » ونسخة في المتحف الأسيوى بمدينة « سان بطرسبرغ » ( مدينة لينينجراد ) ، وثلاث نسخ في « طوپ قاپو سراى » في مدينة استانبول .

وفى النهاية نذكر كتاب « تاريخ جهان آرا » للقاضى أحمد الغفّارى وقد كتبه سنة ٩٧١ ه ( ١٥٦٣ م ) وهو لا يشاكل ماسبق لنا ذكره من الكتب، فلم يعتمد كليةً على « راحة الصدور » ولكن من المحتمل أن « الغفارى » كان يرجع إليه و يطلع على مافيه أثناء كتابة تاريخه (٢) .

<sup>(</sup>۱) اظر:

Recueil de rextes relatifs à L'histoire des Seljoucides (Vol III)

(۲) المراجع : يورد الأستاذ محمد اقبان بعد ذلك طائفة من النبذ من ، راحة الصدور ،
وما يقابلها في مناريخ جهان آرا ، لم نر حاجة الىنقلها بصينتها الفارسية لمدم نفعها للقارى، العربي.

# المعالف والمعالف والمعالمة والمعالمة

#### أنسه بالفارسية

العالم الفاضل الكامل صاحب فنون الدهر افتخار العلماء والفضلاء نجم الدين نور الإسلام والمسلمين أبو بكر محمد بن على بن سلمان بن محمد بن أحمد ابن الحسين بن همة الراوندي نور الله وَمُرَّدَ وحُفْرَتَهُ وبَيَّضَ وجْهَه وغُرَّتَهُ عَمدِهِ وآلِهِ (۱)

#### ونعشله إلى العكوبيتية

الثلث الأول ، المركتور ابراهيم أمين الشواربي أشاذ بكلية الآداب الثلث الثان ، الدكتور عبدالنعيم محدم سنين أستاذ مساعد يكلية الآداب الثلث الأخير ، الدكتور فؤاد عبدالمعطى الصياد مدرس بكلية الآداب

<sup>(</sup>١) المراجع : هكذا افتتحت السغة الفارسية من كناب راحة الصدور .

## دلالات الرموز المستعملة في حواشي الكتاب

١١ : تاريخ ابن الأثير ، طبع ليدن

تك : تاريخ كزيدة تأليف حمد الله المستوفى طبع سلسلة أوقاف جب

ج : جزء أو مجلد

جت : جامع التواريخ لرشيد الدين فضل الله

ح : حاشية

حس : حبيب السير تأليف خواندامير

ر ص: روضة الصفا تأليف مير خواند

زت: زبدة التواريخ لصدرالدين، نسخة المتحف البريطاني (Stowe Or, 7)

ز ن : زبدة النصرة ونخبة العصرة لعاد الدين الـكاتب الاصفهاني، اختصار

أ بي الفتح البنداري ، طبع هوتسما ( ليدن ١٨٨٩ )

س : سطر

ش : شاهنامه نظم الفردوسي طبع كلكته ( ۱۸۳۹ )

ص : صحيفة ؛ واذا وردت بين قوسين بعـــد اسم النبي فتـكون بمعنى

صلى الله عليه وسلم .

ع : العراضة في الحـكاية السلجوقية لمحمد بن محمد بن النظام، طبع الدكتور سوسهايم ( ١٩٠٩ )

فق : الفرابُّد والقلائد للثالمي نسخة پاريس (رقم ٣٩٥٦)

ن إ : النسخة الأصلمة

ن د : نسخة الديوان

ن ك : نسخة الكايات

#### ملحوظة :

الرقم الموضوع فى الترجمة العربية بين قوسين صغيرين من هذا النوع [ ] يشير إلى رقم الصحيفة فى الأصل الفارسى للنسخة التى نقلناها إلى العربية من كتاب دراحة الصدور ، طبع مطبعة بريل بليدن سنة ١٩٢١

# بسساسالهم الرجم

## واصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضيعُ أَجْرَ المُحَسنين

#### ديباجة في حمد الباري [س١]

## [ شعر فارسي في الاطل ، ترجمته : ]

- الحدية مبدع الأكوان ، وخالق الربيع ونيسان
- ورب الصيف والخريف ، ورب كل شيء في العالم
- خلق العقل والروح أولا ، لانهما مفتاحا جميع المغسَلُــقات
- وهو أيضاً خالق النملة والفيل ، وهو الذي أوجد نهر النيل
- . وهو الذي يخرج النهار من الليل المظلم ، وهو الذي يضيء شمس الـكون
- وهو الذي بسط الارض فوق الماء ، وهو الذي أخرج الدر الحر من الماء
  - وهو الذي رفع الساء فوق الارضين ، وزينها كما يليق
  - بالنجوم التي تضيء الأفلاك ، والتي هي أيضاً رجوم للشياطين الشريرة
    - سبعة منها سياره ، والاخرى ساكنة واجمة
    - ملكها الشمس والقمر وبقيتها جنود ؛ وهي جميعاً خاضعة لامر الملك
    - أحدها ملك النهار والآخر ملك الليل، وبغيرها لا يكون طرب قط
      - الله الذي خلق الوهاد والجبال ، وبسط عليها بساطاً من الخضرة
    - وأبدع الارض من العناصر الاربعة ، وثبّت الافلاك في مستقرها
    - وهى الماء والنار والهواء والتراب، وبها يصبح وجه الارض كالديباج

وشكراً جزيلا لله جل جلاله وثناؤه ؛ فإن التوفيق على شكره يعتبر [ س ٧ ] من أَجَلَ نعمه ؛ وحمداً كثيراً للخالق تعالى كاله وكبرياؤه ، فإن اللسان الشاكر يعتبر من نخباًت كرمه .

## [ بیت فارسی فی الاصل ، ترجمته : ] - لافترض أننی استطعت أن أشكر الله كثيراً ولكن كیف أشكر الله علی توفیقه إیای اشكره (۱) . . ! !

ولله مئات الآلاف من مثل هذا الثناء والحمد ... فهو الملك الذى لا تستطيع رياح المزل الماتية أن تقطع أطناب خيمة كبريائه والشكر الحق لخالق الخلق الذى لا يجلس حاجب على أعتاب جلاله ، حتى لا يصد عنه طلاب أفضاله ؟ فهو يعدل ويفضل .

[ بيت فارسى في الأصل ، ترجمته : ]

\_ وسأحمد الله مادام في الدنيا حمد ...!!

وهو القادر الذي لاتصل يد الزوال إلى كبريائه ؛ وهو الرازق الذي لا يبلغ الفهم والكمال حد آلائه ؛ وهو القادر ذو الكمال ، والصانع ذو الجلال ؛ وهو الذي يميت الأرض في الشتاء فيجعلها كومة من رماد ، ثم يحييها في الصيف ، ويكسوها حللا زاهية و يجعل صحن الصحراء بلطفه ورأفته كجنات تفوح بالمسك ؛ وهو الذي جعل بياض النهار فاتحة لأرزاق الخلق ، وجعل الليل مطية لراحتهم ، وقد عبر عن ذلك بقوله تعالى :

آية: « هو الذى جعل لسكم الليل لنسكنوا فيه والنهار مبصراً »<sup>(٢)</sup>. إن جميع الموجودات كائنة فى اسمه ، وجميع المخلوقات ناتجة من صنعه ، وذكر الله أعلى وبالتقديم أولى .

[ شعر فارسى فى الاصل ، ترجمته : ]

\_ افتتحت هذا الكتاب باسم الله ، فهو الذي يمنح العطاء ويغفر الاخطاء

<sup>(</sup>۱) حديقة سناني ، طبع لكنو ، ص ۱۱

<sup>(</sup>٢) سورة يونس ، آيه ٦٨

- \_ وهو الملك الذي يخلق من القطرة عالما ، ويبدع من الزفرة آلافا من الارواح
  - وهو الفادر الذي يخلق من العدم وجوداً ، ويذل بقهره العصاة والعاتين
     لا يحيط الوهم بجلاله ، ولا يحيط الفهم بكماله
- ـــ لا يتطرق الوهم إلى أعتابه ، ولا يعرف الفهم إدراك صفاته [ س ٣ ]
  - ــ وهو المعبود مدّر الأنام والبلاد، وهو المقصود اللطيف بالخلق والعباد
  - ــ وهو مبدع النفع والضر" والحير والشر"، صانع العتل والروح والجسم
    - \_ لا يتسرب الحيَّال إلى جلاله ، ولا يتطرق المحال إلى أقواله
- \_ قد تفتحت عنه أزهار حديقة القِدرَم ، وقد جاء عنه ما في المصحف من كـَـلمِـم

وهو عالم أبدا ؛ ناطق بذاته ؛ خالق لا يزال ؛ رازق ذو كال ؛ صفة خلقه ليست بإيجاد المخلوقات ؛ ونعت رزقه ليس بإبداع المرزوقات ؛ وكما كان بصفاته أزلياً ، كذلك لا يزال عليها أبدياً ؛ « وهو على كل شيء قدير » (۱) وكل شيء عليه يسير (۲) ، إذا قدر شيئاً وفرض إرادته عليه ، فإنه يبعث إليه بأمره «كن » فيكون ، فينتقل ذلك الشيء من عالم العدم إلى عالم القدم ، وما شاء الله كان . وهو إذا أراد أن يضع أحداً في زاوية الإهال ، فإنه يحكم عليه بالفناء والعدم ؛ وما لم يشأ لم يكن ؛ يابس أحدهم لباس الإيمان الطاهر فيدفع عنه بلاء الكفر فضاد منه ؛ ويجاس الآخر في دكان الحرمان في ساحة الخذلان ، ويسد عليه الأبواب عدلاً منه ؛ فلطفه يعم الجميع ، والكل ضارع إليه .

#### [ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

- \_ هو الغنيُّ ... ولكنه يدبر لنا ما نريد ، ونحن المحتاجون وهو المستجيب
  - \_ وحُركهم خلق عالما من لا شيء ، وحكمته أوجدت آدم من تراب
- \_ فالارض باطفه تسمو إلى السهاء ، والافلاك في خدمته تسجد على وجه الغبراء

<sup>(</sup>١) سورة المائدة • آية ١٢٠

<sup>(</sup>٢) الحج، آية ٦٩ وغيرها من الآيات وهي في سورة الحج : • ان ذلك على الله يسير ،

- ـ وهو الذي شرف الروح كما شرف سليمان ، فذلل له مركب الريح العاتية
  - \_ وهو الذي أودع قطرة في قلب الصدف ، فأخرج منها دراً معقوداً <sup>(١)</sup>
    - ودموع السحاب باسمة بنواله ، كما تبتسم ثغور الحسان
- \_ وبرحمته أضحت نافجة الغزال في الطيب كطرر صاحبات العيون الغزلانية

فالحدوث والقدم ، والوجود والعدم ، عبيد قدر ته وخدم عزّته ، والرحمة [س؛] هي صاحبة ديوان جلاله ؛ والعزة هي حاجب باب كاله ؛ «وهو العزيز الرحيم » (٢)؛ وذاته المنزهة خارجة عن حدود الزمان والمكان ؛ وفعله المقدّس بعيد عن كل سؤال ، فلا الزمان يحدّ بقاءه ، ولا المكان يبلي ذاته ؛ وهو قاهم ، قهره يجعل حبل قاف لا يزن مقدار قشة ، ويجعل العدم وجوداً ، ويجعل الوجود عدما ؛ وهو مستغن عن الوجود والعدم ؛ وقدرته بالغة ، بحيث تجعل آلاف النجوم تلوح بصنعه العجيب خلال أطباق السموات السبع ؛ وهو الذي جعل زحل في أوج الساء الساء السابعة حتى يسعد به عبيده في الإقليم السابع من الأرض ؛ وقد أشهد الأقاليم السبعة على سعادة الجالس في مكان الصدارة في السهاء السادسة (أي المشتري ) (٢) حتى يطلب قضاة البلاد الرشاد منه ؛ وجعل جلاد الغلك (أي المريخ ) في السهاء الخامسة بسبب سوء طويته بحيث إذا أطل على إقليم من الأقاليم فإنه لا ينتقل عنه حتى تسيل الدماء فيه أنهاراً (١٠ ؛ ودق للسلطان المتفرد بجواده طبول النوبات الخس في سمائه الرابعة (يعني الشمس ) (٥) حتى يقصده

<sup>(</sup>١) المراجع : الاعتقاد السائد أن ألدر يتكون من قطرة منااطر تلتقطها الصدفه ثم تنوس للى فاع البحر .

<sup>(</sup>٢) بسورة الروم ، آية ؛ وغيرها من الآيات .

<sup>(</sup>٣) في اعتقاد المنجمين أن المشترى في السهاء السادسة ويعده المنجمون ، الدعد الأكبركما يسمونه • تاضي الفاك ، •

<sup>(؛)</sup> المريخ في ظلر علماء الفلك يوجد في السهاء الحامسة ويسمونه • جلاد الفلك • .

<sup>(</sup>٠) الشمس في نظر علماء الفلك توجد في السماء الرابعة .

المفامرون ، ويستمدوا منه الإقطاع ؛ ورفع عرش الطرب بالزهرة في السماء الثالثة (۱) فغتى المطرب ذو الأنغام الطيبة ألحانه الجميلة ، وتمت أسباب الطرب ، وقد دق طبول النوبة الثلاث لوزير السماء الثانية (أي عطارد) حتى يضبط بقلمه أمور العالم (۲) ؛ وجعل القمر صاحب المشعل موجوداً في الرواق الأزرق في أول ورقة من دفتر الأفلاك ، حتى يصبح العالم بنوره في رواء (۳) . وهو يثني على جلاله وكبريائه فيقول : « فتبارك الله أحسن الخالفين (۱) » .

[ سعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

\_ هو الذي رفع قبة المهاء الخضراء ، وهو الذي خلق أديم الغبراء

يجعل القمر أحياناً يضىء أطراف الشهباء ؛ ويجعل الشمس أحياناً بأشعتها
 الذهبية تطوق أديم الدهماء

ـــ هو الله ذاته وحيدة ، وهو منزه عن النظير وصفاته فريدة

ــ والرؤوس ساجدة في عبوديته ، وقد أجمعت على ذلك طوعا أو كرها

<sup>(</sup>١) كوك الزهرة في رأى علماء الفلك يوجد في السهاء الثالثة ويسمونه أبضاً «مطرب الفلك»

<sup>(</sup>۲) عطارد في رأى علماء الفلك بوجد في السهاء الثانية ، وهو رامي العلماء .

 <sup>(</sup>٣) القمر ق رأى علماء الفلك يوجد في السهاء الأولى

<sup>(</sup> المراجع ) ترتب السكواكب على حسب علوها فى بيتمن التمعر هذا نصه : زحل شرى مرخمه من شمسه فترهرت لعطارد الأقار

<sup>(؛)</sup> سورة و المؤمنون ، آية ؛ ١

# مدح الانبياء والثناء على نبينا محمد المصطفى صلوات الله عليه وعلبهم

دار فرجار الوجود وسط دائرة الأفلاك على مركز الأرض فمر بمائة وأربع وعشرين ألف نقطة (١) من نقط النبوة ، حتى يتمكن المتخبطون فى الضلالة ، والضاربون فى تيه الجهالة من الرجوع إليهم طلباً للنجاة .

#### [ شعر فارسي في الاصل ، ترجمته : ]

- صلوات الله الذي يدير الافلاك والسموات ، على نبيه المصطفى الرسول الحسق الذي تبين معجزته كل من أرادها حرقيات أيضاً على صهريه (عثمان وعلى) وعلى صاحبه (أبى بكر) وغيات أيضاً على صهريه (عثمان وعلى) وعلى صاحبه (أبى بكر) وغيات أصدقاؤه الذين كانوا يشاركونه السراء والضراء ليل نهار وعلى سبطية الشجاعين اللذين يسموان على جميع أهل الجنة وبغير محبة مؤلاء . . . لن يكون لنا في يوم المعاد ملجأ أو زاد وإذا لم يكن قد بتى من هؤلاء العظاء والكبراء أثر في هذه الدنيا فتد بتى كلامهم ذكرى لمن يتذكر ، فخذار أن تستهين به (۲۲) . . . !! وكل جوهر ثمين من الكلام ، كان مستطاباً لدى خالق الانام ولقد قال سيد العرب ، لا كان من يرثنى عن طريق النسب فنيات أن كان الانباء حتى صرت سيدهم فنه أن كان الانبياء حتى صرت سيدهم

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى الحديث المعروف: النيون مائة ألف وأربعة وعشر، نأ في نبي والمرسلون ثلثانة وثلاثة عشر ، وآدم بني مكلم ، رواه أبو ذر (كنر العال ، ج ، ٦ س ١٢١) (٢) شه . س ٢٦ ، س ٢٧

#### لم يرث الانبياء مشخصاً ، ولم يرثهم أحد(١)

ومنات الآلاف من الصاوات والتحيات بعدد قطر ات المطر ومافى الصحراء [7] من مدر .. على روح سيد المرساين ، ورسول رب العالمين الأكرم الأعظم « محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب » عليه أفضل الصاوات ، وأكرم التحيات ، فقد خصه الله عز وعلا من بين الأنبياء بمزيد الكرامة ومزية الفضيلة ، فوضع على رأسه تاج الاصطفاء وجعله حارساً على جهات العالم أجمع .

ورد فى الحديث: «زويتلى الأرض فأريت مشارقها ومغاربها» (٢٠) ، وجعل أهل أقاليم العالم مطيعين لأمره ، فقد ورد فى الحديث «بعثت إلى الأحمر والأصفر (٢٠)» .

وأُمِر بسلّ السيفعلي أعدا. الدولة ، جاء في الحديث : « بعثت بالسيف (١٠)».

كما ورد فى القرآن : « واغلُظْ عليهم (<sup>()</sup> » ، « وما كان اللهُ ليمذّبَهم · وأنت فهم <sup>(١)</sup> » .

 <sup>(</sup>۱) أشارة إلى الحديث الفريف: « أما معاشر الأنبياء لا تورث ما تركناه فهو صدقة »
 ( لسان العرب » مادة ورث ) ( المراجسم :ورد في كنر العال ج ٦ ص ٣١٢ بهذا النمن :
 أما معاشر الأنباء لا تورث ما تركنا صدقة ) .

<sup>(</sup>۲) حدیث معروف رواه ثوبان نال : نال النبی (س) زویت لی الأرض فأریت مشارقها ومناربها وسیلغ ملك أمتی مازوی لی منها . . اثر . . ( مشكانه ، طبع دهلی ، س ۴ ۰ ۰ )
(۳) حدیث معروف رواه این سعد .

<sup>(</sup>المراجع : هكذا ورد الحديث في أصل السكتاب وصحته بشت إلى الأحمر والأسود ، كنر العالى ج ٦ ص ١٠٩ وبشت إلى الناس كافة الاحمر والاسود ) .

<sup>(</sup>٤) ا دارة إلى الحديث . ، بعثت بين يدى الساعة بالسيف حتى تعبدوا الله وحده لاشريك له الح . . ، (كذ المهال ، ج٢ ص ٢٥٣ ، كتاب الجهاد ) .

 <sup>(</sup>٥) سورة 'لتوبة ، آية ؛ ٧ ، • ياأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم ومأواهم
 جهنم وبئس المصير • .

<sup>(</sup>٦) سورة الانفال ، آية ٣٣

#### [ شعر فارسي في الأصل، ترجمته(١) : ]

ـ أيها الحاكم على جميع أرجاء العالم وعلى أبوابه الأربعة وقبابه الثمانية

\_ إن الآدمى طفلٌ في حاجة إلى عونك، والعالم ضعيفٌ محتاجٌ إلى مؤازرتك

\_ وقد علا صوتك في السهاء فقال : أيها الإنسان تعلم المعاملة<sup>(٢)</sup>

ـــ وقد منحك القدرُ لقاء قدرك تسعَ روضات و ممانى طاقات

\_ وفى الحق إن هذا <sup>م</sup>منَّ بخسُّ ، شيبهُ ببيع يوسف بدراهم معدودات<sup>(٣)</sup>

ولیس هناك كلام میفوق مدحك ، كما إنه لیس هناك ما یعلو الوتر الكبیر

إن المتجبرين يضمون جباههم على أعتاب خدمته ، ويقبلون أكمام دولته ، ويجدون لزاماً عليهم شكر نعمته .

#### [ شعر فارسى فى الاصل، ترجمته : ]

البشرى البشرى . . . فقد صار مقاى فى رحاب المصطنى ومقرائه
 والبشرى البشرى . . . فقد رأت عينى منبر المصطنى ومقرائه

ــ فياليتنى أركب الصعاب وأقدم مهجتى هدية ً للمصطنى [س٧] حتى ولو طوّفت بالآفاق رجاء لقـــاء المصطنى . . . !!

\_ ولتكن روحى وجسدى فــــداء لناقتى التى تحمل عتادى صـــوب سراى المصطنى . . . ! !

\_ ويا أسفا على عُدجمتنا فى حضرة أفصح العرب . . . ! ! ويا أسفا على لكنتنا ونحن نتلهف على مدح المصطفى . . . ! !

 <sup>(</sup>۱) من قصیدة لحاقانی تشتمل علی ٦٤ ببتا فی مدح خواجه بهاء الدین ( ارجم إلی کلیات خاقانی طعم لـکنو ، س ۱۷ ه — ۲۲ ه ) .

<sup>(</sup>٢) لعله يشر بذاك إلى: ( الدن الماءلة ) .

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى قوله تعالى : وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ( سورة يوسف ٢٠ ٦ . ٢٠ ) .

والنبى حاو اللسان مصداقاً لقوله: «أنا أفصح (١) »؛ وهو ما يح الفم مصداقاً لقوله «أنا أملح »؛ وهو شاهد مصداقاً لقوله: « إنّا أرساناك شاهد الاثمان »؛ وهو الأعجمى وهو التركى ذوالعين الضيقة مصداقاً لقوله: « لا تَمُدّنَ عينيك (٢) »؛ وهو الأعجمى الذى انطاق لسانه فى ليلة المعراج فنطق وقال: « لا أحصى ثناء عليك (١) ». وهو التركى الذى لا يأكل إلا بعد أن يُغِيرَ مصداقاً لقوله: «أرزاقنا تحت ظلال السيوف (٥) ».

وهو التركى ، وهو العربى ، وهو الأعجمى ، الذى ورد على لسانه خلال حياته — بعض الألفاظ الفارسية عندما قال : « يا سايمان ترا شكم درد<sup>(۲)</sup> » ، و « العنب دو دو<sup>(۷)</sup> » .

خرج من غار حراء بالدين والقرآن لا بالصنم والقربان ؛ له شعر كالليل (^) على وجه أضاء كالضحى (٩) ؛ وهو الذى اتخذ شمار دعوته : « أدع إلى سبيل

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى الحديث: أما أفصح العرب يبد أنى منقريش ونشأت في بي سعد [المراجع: وورد في كنز العال ج ٦ ص ١٠١: • آنا أعربكي أنا من قربش ولسانى لسان بنى بكر ، وورد في الجامع الصغير السيوطي ج ١ ص ١٠٧ ، أنا أعرب العرب ولدتنى قربش ونشأت في بنى سعد ابن بكر ... ، ]

<sup>(</sup>۲) سورة الأحزاب الآية ٥؛

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرآية ٨٨

<sup>(؛)</sup> إشارة إلى الحديث المعروف : • اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك ، وبماناتك من عقو بنك ، وأعوذ بك منكاة المصايح عقو بنك ، وأنت كما أننيت على نفسك ( مشكاة المصايح باب السجود وفضله ) .

<sup>(</sup>ه) لعله إشارة إلى الحديث: أيها الناس لا تتمنوا لقاء المدو، واسألوا الله العافية فاذا لقيم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف (كثر العالى، ج٢ س٤ ه ٣ كتاب الجهاد) (٦) روى أن النبي (س) قال ذلك بالفارسية لسلمان الفارسي، ومعناه: هلوجع بطنك؟ وقد ورد هذا الحديث في مقدمة « شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل، المخفاجي ص ٧

<sup>(</sup>٧) ممناه : «العنب اثنان اثنان « أى كل العنب حبتين حبتين .

<sup>(</sup>A) إشارة إلى الآية الأولى من سورة الليل.

<sup>(</sup>٩) اشارة إلى الآية الأولى من سورة الضعي .

ربك (١)» ، فوقفت طائمة له جنودُ الكبرياء ، وأحاطت به جيوشُ القبة الخضراء ، كا قال له تعالى : « أَلَنْ يَكُفِيكُم أَن يُمِدَّ كَم ربُّكَم بثلَثَةَ آلافٍ من الملائكة مُنْزَلِين (٢) » .

#### [ شعر فارسى فى الاصل ، ترجمته : ]

- \_ طاووس الملائكة (أى جبريل) بريدك، وأقرب المقربين مريدك
- \_ تنام عينك ولا ينام ُقلبك(٢) وطعامك \_ عندما تبيت \_ عند ربك(١)
- \_ يامن جعلتَ البكونين طوعَ أمرك ، وكنت قاب قوسين أو أدنى<sup>(ه)</sup>[ س ٨ ]
  - \_ إن الله الذي جعل العقل رقيباً للنفس ، جعل اسمك رديفاً لاسمه
- \_ وهناك حيث يستشفع بك الجميع لا تغنى عنهم السموات ولا الصلوات ولا الاكوان...!!
  - \_ وتبقى أنت وحدك آخر الشفعاء ، كما أنك خاتم الانبياء(١)
- \_ فإذا لم تكن للناس بضاعة من طاعة ، فلتكن منا الذُّوب ومنك الشفاعة...!!

<sup>(</sup>١) سورة النعل آبة ١٢٦

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران آية ١٢٠

<sup>(</sup>٣) أشارة إلى الحديث: • تنام عيني ولا ينام قابي • (صميح البغاري • كتاب الداقب باب ٢٠) المراجع: ورد في كنز العمال ج ٦ ص ١٠٦ بهذا النس: • إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا ، وورد في ج ٦ ص ١١٩ . • الأنبياء تنام أعينهم لا تنام قلوبهم ، وكذلك • تنام عيناى ولا ينام قلى ،

<sup>(؛)</sup> إشارة إلى الحديث : ، إن أبيت يطعمني ربى ويسقيني ، (صميح مسلم ، طبع مصر ، ج ١ س ٣٠٤ )

<sup>(</sup>ه) سورة النجم، آية ٩

<sup>(</sup>٦) إشارة إلى الحديث المعروف . • على منى بمنزله هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى (كنز العال ، ج ٦ ص ١٠٣ )

## مدح الصحابة والتابعين وعلماء الدين

## رضوان الله عليهم أجمعين

ومئات الآلاف من التحيات والصاوات على أبطال الشريعة ، أثمة الطريقة أصحاب التقوى والشجاعة والدين الذين سووا بين القريب والفريب ، مصداقاً للحديث : « سلمان منا أهل البيت » (١) فقد ضحوا بالنفس والمال في سبيل نضج الدعوة الإسلامية ، وهيأوا طعام الإسلام فقدموه لنا هنيئاً مريئاً، وعلى الخصوص على خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبى بكر وعر وعمان وحيدر (على) رضى الله عنهم وعن سائر الصحابة والتابعين ، وأزواج النبي أمهات المؤمنين .

فأول شخص نهل من الإسلام ، وعانق عروس الإيمان هو أبو بكر الصديق رضى الله عنه فهو خادم الخلافة ، وإمامها المنزّه ، أول من اعتلى منبر الخلافة ، وأول نائب للمصطفى ، صديقه فى الغار ، ومؤنسه وأنيسه ، ومحل أسراره ، كا جاء فى حديث النبى : « ما صبّ الله شيئاً فى صدرى ، إلا وصببته فى صدر أبى بكر الصديق » ، وهو صاحب الأسرار الخافية ومفسر سورة السبع المثانى (الفاتحة ) ، وهو على رأس العشرة المَبشَرة (٢٠) ، رضى الله عنهم ؛ وهو ولى العبادلة المنتفرة ذنو بهم رضوان الله عليهم (٢٠) ؛ وإن أبا بكر الصديق لهو زعيم أهل التحقيق [ س ٩ ] رضى الله عنه وأرضاه ، وجعل الجنة منقلبه ومثواه ؛ وقد ازدان صدر الخلافة به ،

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى الحديث المروف الذي رواه ابن أسحق ( انظر كتاب سيرة ابن هشام ، طبع جوتنجن ، ص ۲۷۷ )

<sup>(</sup>٢) أى العشرة الذين بصروا بالجنة

 <sup>(</sup>٣) فى عرف أصحاب أبى حنيفة أن العبادلة ثلاثة هم : عبدالله بن مسعود وعبد الله بن عمر
وعبد الله بن عباس ؛ وفى عرف غيرهم أربعة أخرجوا ابن مسعود ، وأدخلوا ابن عمرو بن العاس
وابن الزبير ( أفرب الموارد )

وال بحق ما وهبه الله من علم وعمل ؛ فعندما غربت في مغرب يثرب شمس زعيم الأنبياء محمد المصطفى صلوات الله عليه ، وبدأ المنافقون والمشركون يطلقون السنتهم بالسوء ، وجزع الصحابة المخلصون ، انبرى أبو بكر رضى الله عنه بيقين إسلامى ، وعناية رحمانية ، وخاطبهم قائلا : « من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ، ألا و إن السيوف التي أظهر الله بها الإسلام على عواتقنا ، فن شاء منهم أن يبرز فليبرز (١) » ، فقال أمير المؤمنين عر بن الخطاب رضى الله عنه : « لقد كنت تعلباً فصرت أسداً (٢٠) » . فقو يت قلوب الصحابة وخمدت فتنة المنافقين ، وتمكن الصحابة من اقتلاع جذور الردة والنفاق ، و بذروا بذور الدين في سائر الآفاق .

#### [ شعر فارسى فى الاصل ، ترجمته : ]

- - فإذا كان محمد قد جعله إمام الإسلام
     فلائه بسيرته إمام للصحابة وقدوة للم
  - وقد جلس على سرير السلطنة في ملك الجنة 
     لانه من حيث المعتمد واليقين من أعز أحبابه
- ولما كانت ابنته عائشة أم المؤمنين زوجة المصطفى
   فقد أصبح من غير شاك يعرف بالصديق الأكبر
- ــ ولقد وهب ماله للمصطنى وزوَّجَـه من ابنتـــه [س٠١٠] فهنيناً له ما فعل ، وهنيئاً لمن اتخذه أسوة ً حسنة . . ! !

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) معیح البغاری ، طبع لیدن ، ج ۲ ص ۲٤۱

<sup>(</sup>٢) المراجع : لم يورد المؤاف أصل هذه العبارة بالعربية .

فلما انتهى من أمر أهل الردة فى الين والشام و بلاد العرب جميعها ، ودحر المنافقين وجاءه الوعد الحق ، و بدت عليه الجي التي هى رائد الموت ، اختار عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، ووكل إليه نيابة النبوة ، فانتشر عدل عرفى الآفاق ، وتأثره بالسيرة النبوية ، مصداقاً لما جاء فى الخبر : « لو لم أبعث لبعثت يا عر(1) » ، وأجرى قاعدة : « ما يزع السلطان أكثر بما يزع الرحن (٢) فألحق العجم بالعرب ، واقتلع جذور الشرك من الأرض ، وكسر طاق كسرى ، وأخذ قصر قيصر ، واستولى على مملكة الخاقان ، وملك الخان (٢) ، فدحر ملوك العجم بالسيوف القاطمة ، والسهام الخاطفة ، والرماح الثقيلة القاتلة ، وجعل العالمين فى خوف منه يتبددهم ما جاء فى الحديث : « إن الشيطان ليفر من ظل عمر »(١) فاستماض عن العرش بالمنبر واستماض عن النوبات الخمس التي كانت من بدع فاستماض عن العرش بالمنبر واستماض عن النوبات الخمس التي كانت من بدع الشيطان بخمس صلوات من قبل الرحمن ، وكسر ناموس الناقوس، وألحق خراسان بالعراق ، وأسس منابر الإسلام فى الروم والروس وآذر بيجان والعراق وخراسان إلى بالعراق ، وأسس منابر الإسلام فى الروم والروس وآذر بيجان والعراق وخراسان إلى حد تركستان ... جزاه الله عناخير جزاء الدنيا والآخرة ، اللهم نور قبره كانو رمساجدنا.

#### [شعر فارسى فى الاصل ، ترجمته : ]

- أمير المؤمنين عمر الذي هو أول من اتخذ المنبر في الإسلام وكانت أياديه وأفضاله لا عد لها ولا حصر بالنسبة للدين .

قد استولى على قصر قيصر ، وأسلم فرسان قيصر على يديه
 ووسم جبين نسل الإسكندر بميسم الإسلام

<sup>(</sup>۱) حدیث روی عن ابن بکر الصدیق ( تاریخ الحلفاء للسیوطی ، طبع کاسکتة ، م۱۰۰ بتصرف یسیر ) .

 <sup>(</sup>۲) حديث معروف الخطر لمان العرب في مادة وزع ، وفي الحاشية زيدت كلة الفرآت
 بدلا من كلة الرحن .

<sup>(</sup>٣) ألمراجم : ماخانان، و • اخان ، لقبان لملوك الترك .

<sup>(</sup>٤) حديث معروف ( تاريح الحُلفاء السيوطي ، ص ١١٧ بتصرف يسير ) .

وهو الذي من خشية خنجره ، انقلب أعداء الدين فصاورا أصدقاء ، [س ١١]
 وهو الذي رفع التيجان عالمية على رؤوس المسلمين ،
 ولقد أهرقت فتاة فقيرة قعب لبن على التراب
 فارتعد التراب خشية درَّتِه واضطرب من العذاب
 وأسرع بجمع الفطرات وملاً بها القُمْعُب في الحال
 ثم وضعه على كف الفتياة أمام عُمر . . !!

على رأس عثبان ثالث الخلفاء

\* \* \*

وعثمان هو فريد العصر ، جامع القرآن ، زوج الكريمتين ، وخاتم القرآن في ركعتين ، ذو النورين الطاهرين ، وقد شرفه الرسول بما أورده في حقه حينما قال : «كيف لا أستحيى من يستحيى منه الملائكة »(١) .

[ شعر فارسى في الأصل ، ترجمته : ]

\_ لم يختم أحـــــ ألفرآن فى ركعتين ســـــوى عثمان و لم يكن بين الصحابة من هوخير من عثمان فى جمع القرآن ...!!

ــ وهو القـــدوة والإمام والرائد والمقتـــدى الذي لم يبلغ أحد شأوه في خدمة الدين والإسلام ١١٠٠٠

ــ ذاق الجميع نعمته وجحدوها فصاروا كالغوغاء

ولم ينتفع أحد بمثل هذا الكفر والجحود والنكران ...!!

- ثم جاء على من بعــده فكان فريداً فى المعالى وحكمالذى والمسيحى والمسلم، ولم يبلغ أحدفى ذلك شأو ه...!!

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) حدیث معروف ( ارجع الی صحیح صلم ، طبع مصر ج ۲ ص ۲۳۵ ، وتاریخ الحلفاء ص ۱۰۲).

وعلى هو أسد غابة الشريعة ، ورئيس عالم الطريقة ، الليث الهصور ، الضارب بالسيفين ، الطاعن بالرمحين ، المصلى إلى القبلتين ، أبوالحسن والحسين ؟ وهو الشجاع الذي أول ما امتدت يده إلى أراقة الدماء امتدت إلى قتل عدو أبى بكر الصديق (۱) ، فشطره نصفين ، وأخاف كل رافض للإسلام ، وقد جا، [س ١٢] على لسانه : إننى ناقم على أعداء الصديق ، ومنتقم منهم جميعاً .

وهو على بن أبى طالب ، نيث لؤى بن غالب رضى الله عنه وأرضاه .

#### [ شعر فارسى فى الاصل ، ترجمته : ]

هو صهر الني وابن عيه الأكبر

وهو زوج زهراء النبي ، وهو أبو الحسن والحسين

- رد"د ما شدّت في رَفعة الاحساب في جميع العالم وقل ما شدّت ... فلن تجد من هو أرفع منه ...!!
- \_ وقد ثبتت به أصــول الإسلام فی الارض وهو مقتلع البــاب الحدیدی لحصن خیبر
- وهو على بن أبى طالب ، أسد الله الغالب ، الذى استطاع فى المعارك أن يكون قاتلا للكفار المشركين وعرو بن عنتر (٢) .
- \_ إن النَّمس ، خجلًا لموت هذا الورع التتى ، وهو يصلى ، قد امتلائت عيناها بالدماء وهي في حجب المغرب ...!!

وأرواحنا ورؤوسنا وآباؤنا وأمهاتنا فداء لتلك الأعين التي رأت جمال النبي ، ولتلك الآذان التي استمعت لأقواله ، ونحن أولياء لصحابته الطاهرين ونعتبر أعداءهم أحقر من التراب .

<sup>(</sup>۱) المراجم: وردق حواشى الكتابأنه لايعرف على وجه التعقيق المقصود بعدو أبي بكر. (۲) المراجم: في حاشية الكتاب أن المقصود بعمرو بن عنتر غير معروف ، وذهب ناشر السكتاب إلى أنه شخصان عمرو وعنتر ، وإن عمرو هو عمرو بن عبد ود الذي قتله على في غزوة الحندق .

## [ شعر عربي في الأصل ]

دِينِي لأَصِحابِ النبِيّ المُصطنَى إِنِي كَفَرِتُ بَرِ بِي إِنْ لَوْ أَ فَتَرِي (١) ما يَوْ أَ فَتَرِي اللهِ على المُحَسّرِ ما على المُحَسّرِ فَأَبِو حَنَيْفَةُ شَافِعِي فَي الْمُحَسّرِ

\* \* \*

وحداً وثناء كثيرين ، وسلاما وتحية زائدين آناء الليل وأطراف [ س ١٢] النهار (٢) ، على أرواح أثمة الدين المجتهدين في الشريعة ، الإمام الأعظم أبي حنيفة المسكوفي (١) والإمام المعظم الشافعي المطلبي (١) ، وأبي بوسف القاضي (٥) ، ومحد ابن الحسن الشيباني (١) وسفيان الثوري (٧) ، ومالك (٨) وزفر (٩) ، وأحد ابن حنبل (١٠) ، وعلماء التفسير والمشايخ أصحاب الحديث رضى الله عنهم أجمعين ؛ وما أسوأ فقد سلكوا جميعاً طريق الله ، واجتهدوا جميعاً في شريعة المصطفى ؛ وما أسوأ حظ من يجرؤ على الطمن في واحد منهم ، فقد كانوا جميعاً على حق ، وطريقهم جميعاً هي الطريق إلى الله ، ودينهم جميعاً هو شرع المصطفى .

<sup>(</sup>١) المراجع : هذه الفطرة سقيمة في الوزن وقد أصابها تحريف .

<sup>(</sup>۲) سورة طه ، آیه ۱۳۰

 <sup>(</sup>٣) هو النمان بن ثابت الغقيه المشهور ، ولد في سنة ٨٠ ه وتوفى في سنة ١٥٠ ه
 ( تاريخ أن خلسكان في حرف ن )

 <sup>(</sup>٤) ابو عبدالله بن أدريس الفقية ولد في سنة ١٥٠ هـ ، وتوفى في سنة ٢٠٤ هـ
 في مصر ( ابن خلسكان ، حرف م )

<sup>(</sup>٥) القاضى أبو يوسف يعقوب بن إبر اهم الأنصارى المتوف سنة ١٨٢هـ ( ابن خلسكان، حرفى)

<sup>(</sup>٦) ابو عبد الله محمد بن حسن بن فرقد الشيباني الفتيه الحنني المتوفي سنة ١٨٩ هـ

<sup>(</sup> نفس المرجع حرف م )

<sup>(</sup>٧) آبو عبدالقسفيان بنسميدالتورى الحكوق ( ٥٠ – ١٦١ ه. نفس المرجع حرف س )٠

<sup>(</sup>٨) مالك هو الامام أبو عبدألله مالك بن أنس المتوفى سنة ١٧٩ه ( أفس المرجع حرفم).

<sup>(</sup>٩) ابو الهذيل زفر بن الهذيل الحنني المتوفي سنة ١٥٨هـ ( نفس المرجع حرف ز ) ٠

<sup>(</sup>١٠) الامام أبو عبدالله أحد بن محمد بن حنبل المنوفي سنة ٢٤١ هـ ( نفس الَّدَجع حرف أ ) .

ولا يجب أن يصل التمصب إلا إلى الحد الذي يجيز فقط لمن يعتقد في مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفه الكوفى رضى الله عنه أن يقول: إن مذهبه أوضح المذاهب وأقربها إلى الله . و إن الشخص الذي يعتقد في مذهب الإمام المعظم الشافعي المطلبي رضي الله عنه أن يقول : إنَّ مذهب الشافعي هو أسهلها وأسلمها . أما الذي يقول إن أبا حنيفة والشافعي ليسا على حق ، فإنه كافر يقينا وملحد بغير شك . وما أتمس وأشقى وأبمد عن الانصاف وأحق بالنار ممن لا يعرف مقدار واحد من ألف من علم الشافعي ، ثم يقول إن الشافعي مخطىء في هذه المسألة أو تلك . . ! ! و إذا كان الظلم في العالم كثيراً والغبن لا حد له ، فليس أظلم من أن يقضي شخص ثلاثين عاما في تحصيل علوم الشريعة ، وأنواع اللغات والأحاديث والتواريخ ، وسير السلف بالمربية والفارسية فإذا اعتلى منبراً قال عنه عدوْ وجاهلُ حقيرُ أو امرأة عجوز غافلة إنه لا يعرف شيئًا . . ! ! أو أن يقضى فقيه عشرين عامًا يشتغل فيها بعلم الخلاف والجدل حتى يستطيع أن يقرر مسألة في محفل من الحافل، فينبري له شخص لم يقض في المدرسة أكثر من شهر واحد فيقول إنه أخطأ في هذه المسألة . . ! ! وأعجب من هذا كله أن يجترىء أحد على كبار أئمة الدين . . ! ! [ س ١٤ ] وأن يتطاول على الإمام الأعظم أبي حنيفة الكوفي رضي الله عنه ..!! وهو الذي قيل في حقه إنه لو لم يسلك سبيل الاجتهاد ، لما تحكشفت مسائل الدين ، وإنه هو الذي بسط خوان الإسلام وحلَّ دقائقه ، فاستفاد منه الآخرون .

## [ شعر فارسى فى الاصل ، ترجمته ]

- لو لم تسكن فتاوي النعان لما كان الإسلام ولو لم يكن الخاتم لما كان ملك سلمان . . !!
- ولو لم یکن النعان مرشدا ودلیلا ، آل کان هناك من یستطیع الإفتاء . . ! !
   وکیف یتأتی جمع السنا بل إذا لم یکن للدهقان بیدر (۱) . . ! !

<sup>(</sup>١) المراجع : الدهقان هو المزارع صاحب الأرض .

وأرواحنا الغالية فداء للشافعي المطابي الذي أنصف وقال : « الناس كلهم عيال أبي حنيفة في الفقه » . وقد قرر بشأنه أن المسائل التي كشفها كانت نتيجة للوحي . وكما أن عمر سراج أهل الجنة (١) ، فإن أبا حنيفة سراج الأمة ، ومن حسن الحظ أنه عند ما أفلت في مغرب الأرض نجوم الصحابة « أصحابي كالنجوم (٢) » توهيج سراج مشكاة المكوفة ، فاستضاء بنورد العراق وخراسان والروم والتركستان ، مصداقا للحديث : « سراج أمتى أبو حنيفة » (٢) فدينه ديني ومذهبه مذهبي وإليك أبياتاً في هذا المعنى :

#### [ شعر عربي في الأصل ]

هَا فاعموا فِأَيْهَا النَّقلان وطويتى رغماً لأنف الشآني والله يعنم ، مذهب النعان في ورطة الشبهات والطغيان[ص١٠] حتى استوت فنجت من الطوفان (١) في الفقه والفتوى وفي الإنقان

يا ربِّ تَعْلَمُ أَنَّ زادى حبّهم هَذِى عقيدة والديِّ ومَذْهَبى دينى لأصحاب النبى ومذهبى فسفينة الإسلام بعد وقوعها وقفت على الجوديّ رأى إمامنا الناسُ كُلُهم عيالُ إمامنا

 <sup>(</sup>۱) إشارة إلى قوله ( صلم ) روى عن أبن عمر ناس : قال رسول الله ( صلعم ) • عمر سراج أهل الجنة • ( تاريخ الحلفاء السيوطي ، طبح كلكته ، ص ١١٦ ) .

<sup>(</sup>۲) د أصحابي كالنجوم ، حديث رواه عمر بن الحطاب قال : قال رسول الله ( صلم ) د صحابي كالنجوم بأبيهم اقتديتم اهتديتم ، ( مشكاة الصابيح ، باب منافب الصحابة ، الفصل النائث (٣) يشير إلى حديث يعتقد الأنمة في وضعه وهو قوله ( صلمم ) . د إن آدم افتخربي ، وأنا أفتخر برجل من أمتى اسمة النمان وكنيته أبو حنيفة هو سراج أمتى ( الدر المختار ، طبع مصر

س ۳۹).

<sup>(</sup>٤) سورة هود ، آية ٢ ؛ ٠

أعطاه ربُّ العالمين فضايلا أربَتُ برفعتها على الإنسان يا مَنْ يُوازنه بَمَنْ هُوَ دُونَهُ هل مثلُه في حيز الإمكان..؟! فاغفر إلهى للأثمة كلَّهم وجميع أهل الصدق والإيقان واخصُصْ إلهى والدَّى برحمة محفوفة بالرَّوْحِ والرِّبحان

ولقد شرفه صاحب الشريعة بقوله الحلو الكريم: « هو سراج أمتى ، هو سراج أمتى » . وقد قيل إن أهل الظامات في آخر الزمان طلبوا مصباحاً ولا بد لنور المصباح من زيت ، والزيت لا بد أن يوجد ، فقال لهم المصطفي أفضل الأنبياء سأرسله لهم من لعاب لسانى ، لا من لعاب النحل فإنه لزج سميك يصنع منه الشمع ، ولا عجب أن يُصنع مصباح من لعاب المصطفى ، عند ذلك أخذ الرسول نصف تمرة وعبأها بلعابه ، وأعطاها لعبد الله بن مسمود (١) ، فأعطاها ابن مسمود لمانة في درج ، وانقضت فترة فإذا بأمرأة عجوز تأتى إلى حماد وتقول له : أمانة في درج ، وانقضت فترة فإذا بأمرأة عجوز تأتى إلى حماد وتقول له : « اعطنى أمانتى » ، فانتفت حماد إلى أبى حنيفة وقال « افتح الدرج وأعط الأمانة إلى هذه المرأة » ففتح أبو حنيفة الدرج ، فأبصر نصف التمرة ، فقالت المرأة : « ليست هذه ما كي فكيف آخذها ؟ » فأخذ يتناولها سبعين مرة شم

<sup>(</sup>۱) هو عبد بن مسعود بن غافل بن حبيب من كبار الصحاية ، شهد بدرا ، وساير المناهد، وهو أيضاً من أجلة الفقهاء ، ومن مقدميهم في القرآب والفتوى ، توفي سنة ٣٢ هـ (طبقات ابن سعد).

 <sup>(</sup>٢) هو أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد انة السكوق من كبار التابعين الفقهاء ، وهو
 من أصحاب عبد الله بن مسعود توقى سنة ٦١ ه ( طبقات الحفاظ الذهبي ) .

 <sup>(</sup>٣) أبو عمران ابراهيم بن يزيد النعمي الكونى نقيه أهل السكوفة ومفتيها ، روى عن علقمة ، وتوفى سنة ٩٠ هـ ، وكان مولده سنة ٩٠ هـ ( طبقات الحفاظ ، وتاريخ ابن خلسكان )
 (٤) هو أبو اسماعيل حاد بن أبن سليان السكوفي الفقيه ، كان مولى لأبني موسى الأشعرى روى عن النخمي ، وأخذ الفقه عن الامام أبن حنيفة السكوفي ، توفى سنة ١٢٠ هـ (طبقات الحفاظ)

يعيدها إلى مكانها ، فقالت الرأة : لا قيمة لها ، فأكلما أبو حنيفة ، فبدت[س١٦] في قابه س في الحال -- آلاف من أشعة النور وحمل من المشاعل ما أنار المشرق والمغرب ، وأصبح هو والشافعي الإمامين الأعظم والمعظم ، أبو حنيفة العين اليمني ، وأصبح المطلبي (أي الشافعي) هو مقرر شرع النبي ، وصار محمد بن إدريس (أي الشافعي) طاووس روضة التقديس ؛ وأصبح للإمامين مذهبان والحق واحد .

### [ شعر فارسى في الاصل ، ترجمته (١) : ]

- \_ الجميع خيشرون ... فحذار أن تفعل السوء ...!!
  - وليس في الدين تثنية ، فحذار أن تثني أنت .. !!
    - \_ وإنهم جميعاً لخيّدرون .... فلا تةحم فسادك

ودع سوءك واترك خصومتك .. !!

فهل تظن أنك الخبير الذى أرسلته العناية الإلهية لينقد الدر المبعثر. ؟! وتقد قدّر رفيع الدرجات لكل واحد منهم درجة رفيعة ، مصداقاً لقوله تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات (٢٠ » فكلهم سوالا رضى الله عنهم وعن محبيهم .

وأما الاجتهاد فشىء إذا أخطأ صاحبه فإنه لا يحرم الثواب « إن أصاب فله أجران و إن أخطأ فله أجر واحد » ولولا اللماب الحقيقي النبوى ، أما استطاع أبو حنيفة أن يكشف مثل هذه المسائل ، فكيف كان اللماب في المنام يستوى بما حدث في اليقظة ... ؟!

<sup>(</sup>١) حديقة سنائي ، طبع اسكنو ، سر ٨٣ و ٨٤

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة ، آبة ١٢ .

وقد روى أن امرأة جاءت إلى الإمام الأعظم أى حنيفة فى المسجد ، وفى يدها تفاحة نصفها أحمر ، ونصفها أصفر ، وقالت القاضى أبى يوسف : « اعط هذه التفاحة إلى أى حنيفة » فأغلظ لها أبو يوسف القول ، وقال لها : « اذهبى أيتها المرأة إلى حال سبيلك ، واقصدى من كنت معهم فى الليلة الماضية ، فإنك تخطئين بالحجىء هنا » فقالت المرأة : « يا أبا يوسف لقد أخطأت أنت ، و بعدت عن الصواب ، فلا تعبث بى فنى المسألة سر ، وفى الأمر كناية » .

## [ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته(١) : ]

\_ إنك لم تر سليمان في ليلة من الليالي ، فكيف تستطيع أن تفقه لغة الطير ..؟!

فأخذ أو يوسف التفاحة إلى الأمام الأعظم ، وقال : « إن امرأة واقفة بالباب تقول ، اعط هذه التفاحة إلى الإمام أبى حنيفة » فأخذ الإمام الأعظم أبو حنيفة التفاحة وشقها ، ثم وضعها أمامه ؛ فسأله الحاضرون ما أمر هذه التفاحة ؟ [[س١٧] فقال أبو حنيفة : « أرسلت تستفتيني أنها حائضة وأن الحيض يكون أحياناً أحر اللون وأحياناً أصفر ، فهتي تجوز لى الصلاة ؟ » . ولقد أجبتها بأن تصلى عند ما تتطهر .

وفى يوم آخر جاء إليه فلاح وقال « إننى فقدت حماراً ، ولن يستعليم أن بحالى هذا المشكل إلا رأيك الصائب، فيا إمام المسلمين ، وحكيم العالمين ، أرشدنى إلى رأى أهتدى به . فقال له أبو حنيفة : « اذهب واحتجم » فبينا كان الرجل يحتجم ، و يجرحه الحجام ، تطلع ببصره فرأى الحمار ، فجرى ، وقال للحجام ، تطلع ببصره فرأى الحمار ، وتعلق برقبته ، ثم أخذه إلى تقد انتهى الأمر . . !! وأسرع إلى الحمدار ، وتعلق برقبته ، ثم أخذه إلى

<sup>(</sup>۱) مثنوی سیر العباد اسنائی ( دیوان سنائی ، ورقهٔ ۲۰۷ ب ) .

أبى حنيفة وقال: « فى أى خبر وجدتَ هذا؟! فقال أبو حنيفة: إن الله يقول « إن مع العسر يسرا (١) » ولقد أردت أن أونك ، والحجامة أمر مباح ، ودعوت أن يذهب هذا الجرح كربك » .

وله من هذا القبيل وقائع كثيرة ، ومسائل عديدة كان رأيه الرزين وجهده المتين وعلمه المبين مفتاحاً للمغلق منها ؛ وقد روى جدى لأمى الإمام السميد ، والمرحوم الشهيد مولانا الإمام ، ولى الإنعام ، سديد الدين جمال الإسلام ، سيد الأئمة والعلماء ، سند الأصحاب محمد بن على بن أحمد الراوندي رضي الله عنه وأرضاه ، وجمل الجنة منقلبه ومثواه ، عن الإمام الكبير ظهير الدين الاسترابادي رحمه الله أنه قال · « سممت بإسناد صحيح عن أئمة الدين ثقةً عن ثقة أنه بينها تعلَّق الإمام الأعظم أبو حنيفة الكوفي رضي الله عنه بحلقات الكعبة في حجته الأخيرة دعا الله قائلا : « إذا كان اجتهادي صحيحاً ومذهبي حقاً فانصره ، فاتمد وضحت مسائل الشريعة الإسلامية من أجل وجهك » ،فصاح هاتف من الكعبة قائلا : «حقاً قات مازال مذهبكمادام السيف في يد الأتراك»وحمداً لله تعالى [ ص ١٨ ] أن قوى ظهر الإسلام به ، وهاهم أصحاب أن حنيفة هانثون ناعمون ، قريرو الأعين ، لأن السيف في يد الأتراك في بلاد العرب والعجم والروم والروس. وقد رسخ سلطانهم في القلوب، وهم سلاطين آل ساجوق ، رحم الله المـاضين منهم وأبقى الباقين، فلطالما اختصوا العلماء من أصحاب أبي حنيفة بالعطف والرعاية ، بحيث استقرت محبتهم في قلوب الناس جميعاً شيباً وشباناً ، ولقد اختص السلطان سنجر - برّد الله مضجعه - بعنايته أئمة الحنفية في خراسان وماوراء النهر، وغزنه الذين

<sup>(</sup>١) سورة الانشراح ، آية ٥

كانوا يلقبون بلقب «صدر جهان (۱) كا اختص الإمام برهان الدين (۲) بعنابته ، بحيث إنه حينا استولى أمير الخطا (۲) الكافر على هذه النواحى ، فإنه لم يستطع أن يحتفظ بملكه بغير معونتهم وما زال لأصحابهم الحكم والتمكين ؛ ولقد أخرج من المناصب فى جميع الأنحاء كل من لم يكن من أصحاب أبى حنيفة ، وأسندت المناصب إلى أصحابه ، كا فعل السلطان السابق محمد قدس الله روحه العزيزة عندما استقر مقام الشافعية بالمسجد الجامعل «نظام الملك» (۱) بأصفهان فأمر بقطع الرؤوس ، وأرسل الجيوش حتى خطب فى ذلك المسجد قاضى القضاة صدر صدور الدنيا ركن الدين (۱) أقر الله عين الدين والإسلام بمكانه ، فلما بلغه أن أصحابه صلوا فى المسجد طرب حتى طوح بقلنسونه عن رأسه ، ثم قام وصلى ووزع الصدقات ، وقد فعل مثل ذلك فى جامع همدان ؛ ولَـكم أتمنى أنه عندما تصل راية الدولة والسلطنة فى ركاب السلطان المأمون ، وجنده المظفر إلى همدان ، أن يصنع مثل ذلك ،

<sup>(</sup>۱) يقصد بقوله هنا رجالا مثل • صدر جبان عبد العريز بن عمر بن عبدالعزيز بن مازه، وصدر جهان محد بن عبد العزيز بن عمر العزيز بن عمر العزيز بن عمر العزيز العزيز بن عمر العزيز ابن مازه وكانوا جيما من آل السيد الامام برهات الدين البغارى الحنني ( ارجم المي حهار مقالة لميزا محمد العزوني ص ١١٤ — ١٢٠).

<sup>(</sup>۱) يَمَى الامام برهان الدين عبد العزيز بن مازة البغارى الحنني الذي ينتسب إلية جمع آل برهان ( المرجع السابق ص ۱۱۵ ) .

 <sup>(</sup>۳) بقصد به کورخان الحطای الذی استولی علی ماوراه النهر فی عام ۳۳ ه ه ( ارجم فی بیان ذلك إلی ه ا. ( ه فی حوادث عام ۳۳ ه ه ) .

<sup>(</sup>٤) المقصود هنا هو نظام الملك الذي أسمه أبو نصر أحمد بنظام الملك المشهور الذي كان وزيرا لمسكشاه ، وقد لقب ألقاب أبيه قوام الدين نظام الملك صدر الأسلام ... • ( 1 1 ج ١٠ ص ص ٣٠٤ ) .

<sup>(</sup>ه) يبدو أن المقصود بركن الدين هنا ركن الدين صاعد بن مسود الدى كان من أسرة آل ساعد بأصفهان ( ارجع إلى النص الفارسي مم ١ ؛ س ١٠ ) وقد كان ممدوح جال الذين ابن عبد انرزاق الأصفهاني وابنه كمال الدين الاصفهاني ، وقد توفي عام ٢٠٠ هـ تقريبا ( ارجع إلى تذكرة الشعراء لدوانشاه مم ٢٠٠ ) .

فتكون الصدقات واجبة عليه، كا يكون الشكر واجباً له، فهو ملك الزمان المؤيد [س٠١] بالتوفيق ، وهو ظل الله فى الأرض ، صاحب القران فى كل مكان ، وقد أكرمه الله فصح اعتقاده على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة رضى الله عنه ، وقد وجب على أهل الروم كذلك أن يشكروا الله لأنهم يعتقدون فيما يعتقد فيه سلطانهم عظيم الدهر الملك القاهر الذى ألقابه كالآنى :

« ملك العالم ، سلطان بنى آدم ، مولى ملوك العرب والعجم ، مالك رقاب الأمم ، سيف الإسلام ، ظهير الإمام ، مجير الأنام ، فحر الأيام ، يمين الدولة وأمين الملة ، شرف الأمة ، مليك بلاد الله ، حافظ عباد الله ، سلطان أرض الله ، ناصر خليفة الله ، غياث الدنيا والدين ، كيف الإسلام والمسلمين ، قاهم الملوك سيد السلاطين ، الصادع بأمم الله ، القائم بحجة الله ، قامع الكفرة والشركين ، قاصم الملحدين ، كيف التمقلين ، ظل الله فى الخافقين ، المؤيد على الأعداء ، والمنصور من الساء ، شباب سماء الخلافة ، نصاب العدل والرأفة ، باسط الأمن فى الأرضين ، ناشر الإحسان فى العالمين ، سلطان الخلق ، برهان الحق ، محرز عالم الدنيا ، مظهر كلة الله العالميا ، ولى النعم أبو الفتح كيخسرو ابن السطان المحريم ضياء الملة علاء الدولة وسناء الأمة () ، كهف الإسلام والمسلمين عز الدين قلج ارسلان ابن السلطان السعيد معين خليفة الله مسعود ابن السلطان العادل عضيت خليفة الله مسعود ابن السلطان العادل عضيت مناء ناشر في الأرض قلج ارسلان بن سليان بن غازى (\*)

<sup>(</sup>١) كذا في الحاشية ، وفي نَلْنُ ﴿ اللَّهِ ، .

 <sup>(</sup>۲) زید فی الحاشیة قوله ، وجدت فی نسبه اسمه ، قرا آرسلان ، ولتبه ، غازی ،
 ولسکن ذکر غازی مع قرا آرسلان لم برد فی أی کتاب آخر .

الدهر باصرة بضيائه ولا يزال ممتعاً بشبابه ذخراً لأحبابه ، وما رأيت أجلّ منه في القاوب خطراً وألطف منه في الصدور محلا ، وأحرَّى منه بالشكر ، وأحق منه بالمدح » .

والدهر عقيم لا يستطيع أن يلد مثيله ، فيو صاحب العرش الذي آس ٢٠ ] تلقى تاج «ملكشاه» و «سنجر» وهو الملك الذي ضربت شهرته شهرة قياصرة الروم ، وحجب صيته صيت ملوك الصين ، وهو العاهل الغازى يستمد ضياءه من سيفه ، ويكون للأرض المكنة والقرار من ثبات قلبه و يده ؛ والإقبال يجرى في عنانه ، والدولة تقيم على أعتاب مكانه .

[ بيتان فارسيان في الاصل ، ترجمتها(١) : ]

- \_ إن الإقبال الإلهي بحرى ليل نهار ، وقد انقاد لك وحدك .
- \_ ولكُرَّةُ مَا أُقِّتَ مَن عَـَلُ وعَمَارَةً ، جَعَلَكُ الفَلْكُ الدَّائِرُ ذَكَرَى لَـ ﴿ جَمَّشَيْدٍ ﴾ و د كسرى »

النجم إذا أضاء فهو صورة لرأيه ، والقمر إذا تكشف فهو فيض من خاطره المشرق، وقد أقسمت السماء يميناً على سعادته ويسارد ، وتيسرت كل الرغبات بعطاء عمينه .

[ بيت شعر فارسي في الأصل ، ترجمتة (٢) : ]

\_ يا من أقسمت السهاء بأيمــان مغلظة على هناءته ويساره .

ــ ويا من تيسرت الرغبات بعطاء يمينه . . . ! !

وقد ترصد الزمان ليفعل ما يشير به رأيه الثاقب ، وترقبت السعادة لتضفى على وجهه الجيل ما هو جدير به .

<sup>(</sup>١) من قصيدة لمجبر الدين الميلقاني في مدح السلطان آرسلان ( ارجم إلى خاتمه ذكر آرسلان بن طغرل ) .

<sup>(</sup>۲) من قصیدة للسید حسن الفزنوی فی مدح بهرامشاه الفزنوی ، وهی قصیدة تعتمل علی ۳۶ بیتا ( دیوان السید حسن غزنوی ، النسخة الحطیة بالمتعنب البربطانی ، ورقة ۲۱ ۱ ب ).

### [ شعر عربى في الأصل(١) ]

لجلال قدرك تخضع الأقدار وبيمن جدك يَحْكُمُ المِقْدَارِ والله حيث حلاتَه (٢) الله جار[س٢١] والله حيث حللتَه (٢) الك جار[س٢١] [بيتان فارسيان في الاصل ، ترجمتهما (٢) : ]

- فَيَأْمِهِ الشَّابِ السعيد ...!! أَنَّى للدهر الهرم أَن يأتَى بنظيرك في هدَه المدنيا العجوز في مائة قرن مقبلة ...؟!

ــ لقد تفتحت عين السعادة ، لتظفر بنظرة من وجهك وأصفت أذن الزمان ، لتستمتع إلى مايشير به رآيك ...!!

و بسعادة أيامه أصبح المشترى صاحب القران (نجمالـمد) وبلطافة طبعه الموفق شرعت الزهرة (٢) تصنف الأغانى .

#### [ بيتان فارسيان في الاصل، ترجتهما : ]

ولكثرة السعادة التي تقع في أيامه ، جعل ، المشترى ، صاحب القران

\_ والكثرة الالطاف التي في طبعه ، تأخذ الزهرة في تصنيف الاغاني

ووفقاً لأمره جرت مياه العيون الدافقة على قم الجبال الشاهقة ، وتشمها بقلمه استمد قصب السكر حلاوته فى الحقول بين النوار والأرهار .

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

<sup>—</sup> إن قصب السكر منذ تسبُّهُ بقلمك وهو يدعى لنفسه الحلاوة …!!

<sup>(</sup>۱) من قصیدة اؤید الدین الطغرائی فی مدح السلطان کحد بن ملسکهاه ، وهی تشتمل علی ه ه بیتا ( دیوان الطغرائی النسخة الحطیة بالمتحف البریطانی ورقة ۲ ؛ ۱ ـــ ۳ ؛ ب )

<sup>(</sup>٢) لعل الضمير هنا يرجع إلى الدهر .

 <sup>(</sup>٣) من قصيدة للسيد حسن الغزنوى في مدح السلطان سنجر ، وهي نشتمل على ١٨ بيتا
 النسخة الحطية الديوان بالمتعف البريطاني ورقة ١٢٠ ب) .

<sup>(</sup>٤) المراجع . الزهمة نجم يمثل الأنولة والحلاعة والطرب .

لقد أضاء وجه الدهم بنور وجهه ، وأضحت أطراف المزرعة روضة مخضلة تزدان بصفاء لونه ، وأريج رائحته .

#### [شعر عربي في الاصل]

سَمَدَتْ بِغَرَة وَجْهِكَ الأَيّامُ وَتَرَيّنَتْ بِبَقَائُكَ الأَعْوَامِ وقد افتتن الطير والوحش بألطافه الجذابة ، وتعلق الجنّ والحور بأخلاقه الزكية ، فكل من ظفر بلقائه المبارك تبددت غمومه وأحزانه .

#### [ بيت شعر فارسىفى الأصل ، ترجمته : ]

\_ قسما بالله ... إن من يظفر برؤية وجهك في الصباح يكون يومه مباركا[٣٢٠]

#### [ شعر عربي في الأصل<sup>(1)</sup>]

لقياكَ من غيب إلزمان أمانُ مِنْ أَينَ يعرف جارَكُ الحَدَانُ وهانُ الله الله السباقُ رهانُ وهانُ الأولى طلبُوا مَدَاك تأخّرُوا عن غاية فيها السباقُ رهانُ تاجَوْتَهم فربِحْتَ أَثمانَ العلى إن الحامد للعلى أثمانُ أصلحت لى زمنى وَرُضْتَ صعابه والنساسُ ناسْ والزمانُ زمانُ فلاحت لى بالنُجُح حين وعَدْتني وكذاك ميعادُ الكرام ضانُ وأريْت حظى أين مَطْرَحُ رَحْله فأناخ بى وَتَحَوّلَ الحسرمانُ وإن السبع المثانى لتحسد درر ألفاظه ، وكأن عباراته الجدّابة وحيْ من الساء ، فهو قرة عين للسيادة ، ونور بصر السعادة ؛ تحتجب الشمس خلف السحاب خجلا من رأبه المضىء ؛ ويتوارى القمر في ظفات الليل الحالك خجلا

<sup>(</sup>۱) الأبيات من قصيدة لمؤيد الذين الطغرائي عسدح بها مجد الملك أبا الفضل أسمد بن محمد أبن موسى ( الديوان ، طبع القسطنطينية ، س ٤١ - ٢٠ )

من طلعته ؛ وذاته المباركة محل المخيرات ؛ وفهمه و إدراكه موكّلان بكل أنواع العلوم والفنون

#### [ بيت شعر فارسى فى الأصل ، ترجمته :]

- إن صدره هو لوح الغيب المحفوظ، منقصت عليه سائر العلوم . . ! !

وما اعترضه من مشكل إلا ويسَّر اله الفلك وفقًا لرغبته ؛ وهو شبية

بالإسكندر ، تستمد عين الحياة ماءها من بحار أكفه الكريمة ؛ وإنه لتعيس في العالمين من يحيد عن رأيه ؛ وإن الذي يعصى أمره - وهو ظل الله في الأرض - لعاص لله نفسه ، ولو فعل ذلك لحق عليه أن يطاح برأسه .

#### [ بيتان فارسيان في الأصل ، ترجمتهما(''): ]

ـــ لو حاد سلطان خوارزم عن حكمك لجعل نفسه عدفاً لسهامك الناتلة . . ! !

\_ وإن ما يفعله أقل أتباعك فى صفوف الحرب [ س ٢٣ ] لا يستطيع أن يفعله جيش اياكخان (٢) ، ولا قائد الحاقان ... !!

و إن روحى ملكشاه ومسعود لتنمان بخُلف مثلك ؛ و إن الفلك ليجثو على الأعتاب مُقَبِّلاً لأعتابك ، و إن الملائكة لتخضع احتراماً لك .

وهو غل للخصوم المردة إذا وقعوا فى أسره ، تنفلت أرواحهم عن أجسادهم ، وتنتاثر رؤسهم عن رقابهم ، ومع ذلك فهو ملك فى قلبه خشية الله . وقد حباه بلطفه الأزلى بكثير من الأسرار الخافيه .

<sup>(</sup>۱) من قصیدهٔ لحجر الدین البیلقانی فی مدح الأبابك الأعظم شمس الدین ایلدگز ( دیوان مجیر مخطوط بمکتبهٔ بودلین) ورفهٔ ۱۵ ب — ۱٦ ب

<sup>(</sup>۲) • ایلکخان ، لقب أمهاء ترکتان الذین حکموا من سنة ۳۸۰ ب ۲۰۹ م ب فیما وراء النهر وکانت عاصمتهم نی • بلا ساغون ، . وقد اشتهروا أیضاً باسم آل خاقان أو الحانی ، أو آل افراسیاب ( انظر حواشی جهار مقاله لمیرزا کسد الفزوینی ، ص ۱۸۶ ، وغیرها من الصفعات التالیة ) .

# [ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته (١) : ]

ــ وأنت الفاتح والمظفر والورع الذي يخشى الله .

وكمذلك حق لى أن أقول إنك جمشيد وإنك الإسكندر وإنك سليمان . . !!

\_ وبمساعيك الحيدة تضمن السلامة الأكيدة

فإذا لم تطنيء الفتنة الوليماة ، اشتعات النيران في سائر الدنيا ..!!

\_ وأنت مانح الدنيا وآخذها ، فما أعلى قدرك وقدرتك ..!!

وباستطاعتك متى شدَّت أن تعطى الدنيا أو تأخذها في يوم واحد .. !!

\_ فليبق العالم محكوماً بأمرك، وليبق الفلك منقاداً لمشيئتك وليبق حكمك كحكم سليان يخضع له الإنس والجان ..!!

\_ وليكن رفيةك الطالع الميمون في كل أمر تستردفه

وليـكن الله الاحد مغيثًا لك في كل موضع تحتاج فيه إلى معونته .. !!

وخنجرك هو المرآة التي ينعكس عليهاوجه الظفر : ورونق السلطنة مستمدمن سيفك الذي يحمى الدين ؛ وهذه القبة الزرقاء التي لاباب لها والتي يسمونها [س٢٠] الفلك ما هي إلا منزل لحارس بابك وسقفك ، وهذه الأرض الفانية التي يسمونها الدنيا لتضيق عن جيشك ... ؛ وما دام تاج الإنصاف على رأسك ، فلن تستطيع الفتنة أن تطل برأسها ..!!

<sup>(</sup>۱) من قصید: مجیر الدین البیلغانی فی مدح السلطان آرسلان ، وهی تشتملی علی ۳۷ بیتا ؛ الدیوان ، ورقهٔ ۲۳ ب ۲۰ ب .

<sup>(</sup>٢) للراجع : طائر الهما طائر وهمي كالعنقاء ، تذهب الأساطير إلى أنه إذا وقع ظله على أحد من الناس وزق السعادة ، وزال الملك .

وطرة عَلَمه السوداء هي طُرّة عرائسِ الظفر ؛ والشفق الأحمر ماهو إلا شرارة من نيران سيفه ؛ و إن جواد الفلك ليكبو إذا خطا خطوة على خلاف رأيك ، وهو ينصب الشباك الدائمة لأعدائك حول هذه الأفلاك التسمة .

#### [ بيت فارسي في الأصل ترجمته : ]

فانتبه .. فإن نقمته تجلب أنواع النحس والبلاء .. !!
 وحذار .. فإنه يفرض الجزية على أقوى الاعداء .. !!

وذاتُه العاطرة شجرة أوراقها التأييد والظفر ، وتمارها الفتحوالنصر ، فكل من تصدى لنقمته ذاهب إلى نار جهنم ، وكل من احتمى به يكون فى حمى الرحمن ، وسراى الدنيا التى سقفها السماء معمورة أبرأيه الحكم ؟ و إنه لأسود الوجه كل من يعصى أمره ؟ وقد سُطِر على صُفَّتِه الصافية البيتان الآتيان :

# [ بيتان فارسيان فى الأصل ترجمتهما: ]

ــ قسما بالله تعالى ، إنه فى قبائه معادل لمانتين من الملوك الجالسين فى حضرته .. !! ــ وإذا رأيته فى الميدان، لظننته فى وقت الطواف والجولان مساوياً لآلاف من الابطال الشبهين برستم وقد اعتلى متن جواده المنطلق « رخش (١) » .. !!

وقد أقرت الدنيا بملكه ، وشهد له الملك والدين ، واستقر [س ٢٥] الاقبال والجاه في حماه ، فهو ظل الله في الأرض ، وقد عمر دنيا النصر بعظمته وجدد عهد أنوشير وان بعد له في بلاد الروم ؛ و إذا كان مه مي السكليم قد استطاع أن يجمل من العصا ثعباناً ، فإن هذا الملك الكريم قد استطاع من نيران الحرب أن يجيل الرمح أفعوانا ، و إذا كان إبراهيم الخليل قد جعل من النار راحة

<sup>(</sup>١) المترجم: رستم بطل ايراني اشتهر بفوزه على الأعداء ، كما اشتهر جواده •رخش• بسرعة العدو ، وقوة الاحتمال .

وريحاناً ، فإن هذا السلطان الرحيم قد أنبت من نار الغضب زهر الرحمة ، ونرجس العفو ؛ وإذا كان نوح قد اصطنع سفينة يتتى بها الطوفان ، فإن هذا الملك الموفق هو السفينة في وقت الرحمة ، وهو الطوفان في وقت الهيبة .

# [ بيتان فارسيان في الاصل ، ترجتهما (١): ]

\_ إنك تظن أن الله قد خلفك من تراب وماء ...

ولكنه قد جعل كل عضو فيك مخالفاً للآخر من حيث العظمة والفضل ... !!

فلسانك من سكر ، وطبعك فى صفاء الماء : ووجهك فى بهاء النور ؛ والفغلك
 فى نقاء الدر ، ورأسك قوامه الرحمة ، وقلبك قوامه الشفقة ، وجسمك قوامه
 العصمة ، وكفك برهان الكرم ... !!

و بضر به سيفك المصقول محوت الفتنة من صفحة الدهر ؛ و بفضل رمحك النافذ رفعت آفات العصيان عن ساحة الدنيا ؛ و إذا عقدت العزم للثأر للدين وتهيأت لقتال الأعداء فإن الريح العاتية تكون في ركابك ، والسيف الهندى يكون في يدك ، وكأنما أنت الأسد تقلد سيفه ، وكأنما رمحك هو الأفعوان ؛ وتتصل الأرض بالسهاء فتمتليء بالغبار الذي يثيره فرسانك ؛ وكأنما الهواء بكثرة ما فيه من رماح أتباعك هو الغابة امتلأت بالأعواد ؛ وأصوات طبول جيشك تدوّى في بطن الأرض ؛ وأصوات نفيرك ترتفع إلى أجواز الفضاء ؛ وقد أجريت من دماء الفراعنة البحار والأنهار ، ولقد تركت الخصوم في البحار ، كا ترك موسى خصومه يبتامهم اليم ، ولقد صنعت بسيفك الحاد ، ما لم يصنعه حيدر (على) في صِفّين ، ولا رستم في توران (٢٠) ؛ وكأنما القسى في أيدى أتباعك [ ص ٢٦ ]

<sup>(</sup>۱) من قصیدة لحجر الدین البیلغانی فی مدح الأثابك نصرة الدین أبی بكر ، وهی تشتمل علی ه ه بیتا ( دیوان مجر ورقة ۱۲۷ — ۱۲۹ ) .

 <sup>(</sup>٢) المراجع : "تورانيون أو الأتراك وتمثلهم الأساطير في عداً ، دائم مع الإيرانيين ،
 واشته رستم البطل الإيراني بحربهم ، والتغلب عليهم .

سحب نيسان تمطر السهام والرماح ؛ وهو دائم الإكرام للناس ؛ وليوث جيشه إذ اغارت على قوم تركتهم لقمة للطيور الجارحة ؛ وإذا بنى عليه عدُّو نال جزاءه ؛ وإذا دبر له خصم سوءاً أصابه الخذلان . وهذا جزاء كل شخص ينافسه السلطة ، وعاقبة من يكفر بنعمته .

# [ بيتان فارسيان في الأصل ، ترجمتهما(١) : ]

- \_ ما أرفعك من ملك رفيع النجم ... وما أبهاك من شمس تضيء النهار ...!! فاتدكن لروحك من خالق الروح آلاف من النحيات ...!!
- \_ فإن الأرض مؤتمرة بأمرك . . . فاقتلع منها جذور المفسدين . والعالم بجميع أركانه طيّع لحكمك ... فاغرس فيه من عنالك نبتاً جديداً ..!!

فيا إلهى . . . ويا خالق . . . ثبت أوتاد خيمة هذا الملك ما دامت السماء مرفوعة ، واجعل الإقبال وقفاً على أعتابه ، بحيث لا يخطر على باله أن ينتقل عنه ؛ واجعل الدولة قرينة لبيته بحيث لا يصيبها زوال ؛ وكما جملته قائداً وملكا للدنيا اجعله فى الآخرة إماما وزعياً لأهل الجنة ، وجليسا للحور العين ، واجعل جيشه مظفراً ومنصوراً ما دامت هذه القبة الزرقاء تدور فوق هذا الطفل الصغير (٢) (أى الأرض) وما دامت السموات والأسماك والأرضين والأفلاك فى مقرها ؛ ويارب . . . ضع فى أحضانه كل ما يقصده العباد ، وما هو منتهى المرام والمراد ، واحشره مع محمد المصطفى وأهل يبته وتابعيه بحق النبى وآله .

# [ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

ــ لتكن الدنيا دائمًا وفتًا لرغبتك ، وليدم إفبالك إلى أبد الآبدين . . . ! !

<sup>(</sup>۱) من قصيدة لمجير الدين البيلقائي في مدح الأنابك نصرة الدين أبي بكر ، ذكر منها يتان فيما سبق :

<sup>(</sup>٢) اشارة إلى قوله تمالى : و خلق الأرض في يومين ، سورة فصلت ، آبه ٨

- \_ ولتكن شمس الفاك قائمة على خدمتك ما دامت الدنيا ...!!
- ومادامت ال م ن تشرق على أعتابك ، فلتكن الأرض جميعها متراً لاعتابك ..!
  - وليكن طالب السوء لدرلتك ... محط لهدف أعدائك على الدوام . . . !!
    - ـ وليس لسعادتك حدود . . . فليكن عمرك أيضاً لا حد له . . . ! !
- ـــ و ليكن تأبيد الله ليلا ونهارا . . . حارساً لسنفك وبابك . . . ! ! [ ص٧٧ ]

وهذه القطعة وأكثر الأشعار والمنظومات الفارسية والعربية التي سطرت في هذا الكتاب من نظى وجمى أنا الكاتب الضعيف ، وكذلك نظمت القصيدة التالية التي هي فال خير لإفبال الملك ، وقرأتها عليه واستشففت فيها نور خاطرى عن الملك () ، وقد بينت فيها بلساني أنا محمد بن سايان الراوندى ما تيسر لهذا الملك الموفق بحد سيفه المصقول ؛ وقد تربحت بها أمامه ترنم المنادل والبلابل . ولما كانت قد وردت في هذا الكتاب أيضاً درر من الشعر وغرر من الفحر قالها غيرى من الشعراء والكتاب ، ولكل طرفة عين شبيه ومنافس فقد ذكرت قصيدتى ، ونو أنها ليست معادلة لأقوال هؤلاء من حيث البلاغة ، ولكنها ترجمها من حيث أنها تناولت مدح الملك .

### [ بيت فارسى في الأصل ، ترجمته : ]

\_ لقد زينت مسامع الزمان بمدائحك . . .

وإن الزمان ليتخذ من مدح المايك النلائد والتيجان . . . ! !

وهذه هي قصيدتي :

### [ شعر فارسى في الأصل ، ترجمته : ]

ــ ما أجمل عنقك فإنه سيطر على مُــلك الارواح، وأخضع الدنيا لامرك...!!

 <sup>(</sup>١) يشير بقوله هذا إلى الحديث المعروب : • اتقوأ فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله •
 ( أرجع للى السان العرب في مادة ف ر س ) •

- ــ وما أجمل شموع وجناتك . فقد طفت بأضوائها على شمس السهاء . . . ! !
  - ــ والسدرة التي تديم النظر اليها، فيها متر" روحك مع رضوان . . . ! !
    - \_ وان أقل ذرة من بحار شفتيك .

لأغلى من حميلة المنجم في سنوات . . . ! !

وإن وجهك من كثرة ما يضني من نور ،

قد جعل الشمس والفمر رهناً لمنتك وإحسانك . . . ! !

\_ لقد حيستك أنواع المسرات.

و احتجزتني دراعي الأشواق . . . ! !

\_ وإن قلى خوفاً من فراقك

قد احتمى بحضرة السلطان . . . ! !

ــ فإنه سيد السلاجةة ... السلطان العادل

الذي استطاع في سنة واحدة أن يستولى على جميسع المالك ... !!

ـ ولقد تحرك ركامه الملكي

فاستولی علی و گذجه <sup>(۱)</sup> ، و . أرّان ،

\_ واستولى بضريات سيفه الفاطعة

على الأراضي الواقعة ما بين حدود الروم الى حدود , زنجان ،

ـــ واستولى جيشك من هناك في حملة واحدة [ ص ۲۸ ]

على مُسلك و الرى ، انى حدود و شيراز ، .

ــ واستولی علی , ما زندان ، و ,کردکوه ، أیضاً

بفضل عظمتك الى حدود , جرجان ، .

بل ان ایران بحملتها سخرت لك من حد . فارس . الى . كرمان . .

(۱) المراجع : كنعه هي المدينة التي ترد في السكتب العربية باسم جنزه ، وهي مدينة بأران بين شروات وآذربيجان ويسميها العامة كنجة ( انظر معجم البلدان مادة جزة )

- روفتح لك من وزابل، إلى وكابل، ودان لك والكيم ...، و والصقلاب، (١) وسُـخُشر لك ملك الهند جميعه .. ! !
  - وكما جمعت تحت حكمك العرب رالعجم
     فتد أخذت أبضاً ملك , التركستان , .. !!
  - ولفد هزمت أعداءك بضربات سيوفك
     واحتوايت على كل ما لديهم من مال ومتاع ... !!
  - وكما أن الشمس واضحة أماى أيها الماك
     عانى أراك قد أصبحت ملكا على خراسان ... !!
  - \_\_\_\_ ويستمد الحياة منك ومن أعتابك الملكية
     نففور الصين وخافان الأتراك وشاه (٢) خوارزم ... !!
  - ولسعادة جددك وملكك ... أصبحت العقول
     تأحد أقوالك على محل اليفين والسدق ... كالفرآن ... !!
    - ـــ وأمام جودك ... تيسر أن تعطي الدنيا لأقل العباد ... !!
    - وإن رستم بن دستان
       لخجائه أمام ضربات ساعدك ... !!
    - ولذر تقوس ظهر الفاك بضربة سامك
       فدار حول العالم شاكياً مستغيثاً ... !!
    - \_ و اند وقف زحل أمامقصر جاهك كالحارس يدق طبوله لشمسك المشرقة ... !!
    - \_ ولقد أخذ عطارد السعد الأكبر (أى المشترى) لجعله يرتل مدحك احتفالا بك ...!!

(٢) ۚ الْمُرَاجِمِ : هذه هي الْأَلْقَابِ الْمُعْرُوفَةُ لِلْوَلِّتُ هَذَهُ الْأَنْحَاءُ .

<sup>(</sup>۱) المرجم : كريج بالجيم أو كير بالزى من اشهر مدن مكرات ( انظر معجم البلدن مادة كيز ) .

- \_ ووقف طائر الها ، مفتوح الجناحين فتمكنت الشمس في ظله ...!!
- وعند ما يسوق جواده على حساده فى الميدان
   غإنه يلقف رؤوس أعدائه فى ثنية صولجانه ... !!
  - \_ فليبق ملكك إلى أبد الآبدين

وليبق له الدوام رغم تقلبات الزمان ... ا!

- \_ وليبق رأسك في شبأبه ، وقلبك في هناءته أبد الآبدين ولسق حُسسادك في الحذلان ... !!
  - ر لا تطرقت عين السوء إلى جاهك و ليبق جسنك فى عسمة الله .. !! \_ . ليمت حسادك و لو كانو ا ألو فأ

ولتبق أنت وليدم لك العمر الأبدى ... !!

والسلطان القاهم العظيم غياث الدنيا والدين أبو الفتح كيخسرو بن السلطان السعيد قلج آرسلان بن مسعود بن قلج آرسلان بن سليان بن غازى بن قتلم [س ٢٩] ابن اسرائيل بن سلجوق خلد الله دولته هو ثمرة شجرة آل سلجوق ؛ وشجرة آل سلجوق جذورها قائمة على تقوية الدين و إعلائه ، وثمارها ظاهرة فى بناء المؤسسات الخيرية كالمدارس والخانقاهات ، والمساجد والأربطة ، والقناطر والآبار التي أقاموها في طريق الحجاز ورعاية العلماء ، ومجالسة الزهاد والأبدال ، و بذل الأموال ، وتجديد قوانين العدل ، و إحياء رسوم السياسة .

 <sup>(</sup>۱) شب ، من ۱۱۵٦
 المراجع : أقريدون ملك من ملوك ايران الأقدمين اشتهر بالمنك .

- وعندما ترتفع فر وعالسرو فى الروضة
   فإن رءرسها تطل على قصر الماك ..
- وتظل الشجرة هانئة فى رفعتها
   لأن رجلا سعيداً مبصراً يستطيع أن يراها ... !!
  - ويليق بالمرء أن يفكر فى ثلاثة أشياء . . .
     فها وحدها الغنية والكفاء . . . ! !
    - وهى الفضل والأصل والطبع
       وهى ثلاثة أشباء جمعها متصلة . . . !!
    - فلا فضل بغیر طبع
       وهل رأیت أصیلا بغیر فضل . . . ! !
- ـــ والطبع يستمد من فضل الله ، ولا يستطيع صاحبه أن يمد يده إلى سوء أو أن يستمع إلى سوء . . . ! !
  - والأصل مستمد من الآباء والأجداد
     فانثمرة الطيبة تتاج للبذرة النقية ... !!
  - \_ والأصيل يكون نتاجاً لهذه العناصر الثلاثة وتجمل به خلقة الله . . . !!
  - فإذا حصلت على هذه الأشياء الثلاثة وجب لك العقل . . .
     وأصبح لزاما عليك أن تميز بين الحير والشر . . . !!
    - فإذا اجتمعت هذه الاربعة في شخص
       فإنه يتخلص من الحرص والتعب والغم(١)...
      - \_ وإن الشخص الذي يجعله الله ملكا لينعم به الرجال الاتقياء<sup>(١)</sup> . . . !!

<sup>(</sup>۱) شـه، س ۱۹ م، س ۱۹

<sup>(</sup>۲) شــه، س ۱۷۹۲ ، س ۱۱

و ببركة تقريب سلاطين آل سلجوق الملهاء ، ومحبتهم العلم ، وتكريمهم الرجاله؛ قام العلماء في مختلف بلاد الأرض وخاصة في العراقين وممالك خراسان ، وصنفوا كتب الفقه ، وجمعوا الأخبار والأحاديث ، كما جمعوا كتباً كثيرة في الححكم والمتشابه من الفرآن وتفاسيره وصحيح الأخبار ، بحيث رسخت جذور الدين في القلوب وثبتت ، فانقطعت مطامع المارقين وخضع للشريعة طوعاً إس ٢٠ أوكرها جماعة الفلاسفة وأهل التناسخ والدهريون، وأقر واجميعاً بأن «الطرق كلهامسدودة الأطريق محمد »، وقد أصبح كل واحد من العلماء بفضل تشجيع سلطان من سلاطين السلاجقة محطاً لأنظار العالمين مثل: السيد الإمام فحر الدين الكوفي (١) ، والسيد الإمام برهان (٢) ، وأبي الفضل الكرماني (١) والسيد الإمام حسام البخاري (١) ،

 <sup>(</sup>١) هو الإمام الفاضى فحسر الدين عبد العزيز السكوق ، وقد كان حاكما على نيسابور
 وملحقاتها في أواخر القرن السادس الهجرى .

 <sup>(</sup>۲) هو الإمام برهان الدین عبد العزیز بن مازه البغاری الحننی الذی کان جد آن برهان
 وبنسب إلیه جیم آن برهان ( ارجم إلى حواشی جهار مقاله س ۱۱۶ و.ا بعدها ) .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد بن ابراهيم ركن الدين أبو الفضل السكرماني ولد بكرمان في شوال سنة ١٥٧ وقدم مرودة نقة وبرع حتى صار إمام الحنفية محراسان ، وله كتاب شرح الجامع الصغير ، وكتاب التجريد ، وشرحه بكتاب سماء الايضاح . ومات عرو لبلة المشرين من ذى القدة سنة ٣٤٥ ( تاج التراجم في طبقات الحنفيه لابن قطلوبنا الحنني طبع فلوجل الألماني سنة ١٨٦٢ م ، ص ٢٠٤) . تان ابن الأثير . لما انهزم سنجر ( من الأثراك الخطا في سنة ٢٦٥ قصد خوارزمشاه ( اتسز ) مدينه مرو ودخلها مراغمة السلطان سنجر وقتل بها وقيض على أبي الفضل الكرماني الفقيه الحنني ، واصطعبه معه إلى خوارزم في جاءة من المغاء .

<sup>(</sup>٤) هو عمر بن عبدالعزيز بن مازه الحيام البغارى الفقيه مصنف الفتاوى الصغرى والفتاوى السكرى ، والجامع الصغير المطول ، وهو استاذ صاحب المحيط ولد فى صفر سنة ١٨٣، السكرى ، والجامع الصغير المطول ، وهو استاذ صاحب الحيط من الآراك الحيط ) وعنه أخذ صاحب المداية ، ومن مصنفاته أيضاً المبدوط فى الحلافيات (تاج التراجم لا بن قطلوباس ٢٠) .

ومحمد بن منصور السرخسى (۱) والناطنى (۲) والناصحى (۳) والمسعودى (۵). وقد استقامت مملكة سلاطين آل سلجوق ببركة فتواهم وتقواهم ، وحرصهم على أن تسير الرعية على الشريعة . وقد تصرف الملك والرعية والأمير والوزير والمسكر في الأملاك والاقطاعات وفقا لمقتضى الشرع ، وفتاوى أئمة الدين فبقيت البلاد معمورة ، والولايات مسكونة .

وقد وردفى الأثر: «من صاحب العلماء وُقِّرً، ومن صاحب السفهاء حُقِّرً (٥) ه وقد انشغل العلماء تبعاً لذلك بإجراء العدل فى كل ولاية ، فسكانوا يحصلون أموال دواوينهم من الرعية سالكين طريق التساهل والتسامح معهم ، فأصبحت الرعية فى رفاهية ، كما أصبح العلماء فى عافية ؛ وأضحى الجيش الإسلامى قوياً ، وأصبح الفجار والمرقة ولا عمل لهم فى هذه الدولة ، ولم يحصل المحصلون من إقليم

<sup>(</sup>۱) هو أبو المفاخر مجسد بن منصور السرخسى الواعظ الذى كان يلقب بمفتى المصرق وكات معاصرا الشاعر سنائى الفزنوى وممنوحا له ، وقد نظم هذا الشاعر متنوية • سير العباد إلى المساد ، وقدمها له فى سرخس ، ومن مؤلفات عجد بن منصور كتاب رياض الأنس ( أرجم إلى تتمة فهرس النسخ العربية بالمتحف البريطاني ص ١٥٣٠ )

<sup>(</sup>٢) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن عمر الناطني الحنني أحد الفقهاء الكبار ، له كتاب الأجناس في مجلد والواقعات في مجلدات ، والأحسكام في الفقه الحنني ، والهداية في الفروع وغيرها من الكتب ، وثوق بالرى سنة ٢٤؟ هـ ، والناطق نسبة إلى عمل الناطف وبيعة ( تاج التراجم وطجى خليفة ) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد عبدالله بن الحسين النيسابورى المعروف بالناسمي ، ولى القضاء بخراسان وقدم بنداد ، وحدث بها عن بصر بن أحمد الأسنرايي . . . وعقد مجلس الأملاء ، وله مخصر في الفقة ؛ اختصره من كتاب الحصاف وكتاب المسعودي في فروع الحنفية ، توفي في سنة ٤٤٧ ( تاج التراجم ، وحاجي خليفة ) .

<sup>(</sup>٤) العله الأمام أبو الفتح مسود بن محمد بن سعيد بن ما مود المروزى المسعودي خطيب مرو ، تان الذهبي كان كثير العبادة ، ملازما الثلاوة ، وكان ينظم الشعر ، وينشىء الحطي ، ولد سنة ٨٦، ، وسمم من والده ومن أبى بكر السمعانى ووائده الإمام أبى الحظفر منصور السمعانى وغيرهم ، وسمم منه أبو الحظفر عبد الرحيم بن السمعانى والخوه أبو زيد ، طال عمره ، وتفرد في وقته ، توفى سنة ٢٨، ه ه ( تاريخ الإسلام الذهبي ، ورقة ٣٠ ب ٣٠ ١) .

<sup>(</sup>٥) فق ، ورقه ؛ ب

واحد على عهده بقدر ماكان يؤخذ جوراً وظلماً من مدينة واحدة ، ومع ذلك فقدكان الجيش فى ذلك الوقت أكثر راحة وأوفر ثراء .

# [ بيت شمر فارسى فى الأصل ، ترجمته(١) . ]

\_ إن الملك الذي يغتسب شيئًا من الرعية

إنما مثله كمثل الذي يحطم جدران عرشه ليزين سففه ...!!

ولقد بدأ خراب العالم عند ما استطال العوانون والغازون والمرقة على رجال الدين فاتهموهم بمختلف النهم ، وعندما ظهر التعصبوالحسد بين الأثمة ، فوجد العوانون المفسدون وجملتهم رافضة أو أشعريون طريقهم فى جيش السلطان فى قم وكاشان وآبه وطبرس ، والرى وفراهان ، وتواحى قزوين وأبهر وزنجان ، والتفوا حول الأمراء والسلاطين قائلين لهم : إننا نلتمس التوفير لكم ؛ وقد[ص٣١] سموا الظلم توفيراً ، واعتبروا أخذ مال المسلمين وإراقة دمائهم بغير الحق منفعة ، وبهذه الطريقة سيطروا على الملك ، ومدوا يد الظلم فى المساجد والمدارس ، وأزالوا حرمة العلماء .

مثل: « من خانه الوزير فاته التدبير » (٢٠).

### [ بيت شعر فارسى فى الاصل ،ترجمته :]

\_ وبأفعال الوزير السيء وقرين السوء ، يتطرق الفساد إلى تاج الملك . . ! ! وقد رأَسوا على المسلمين قواداً غير مسلمين ممن أَحَلَّ القرآنُ دماءهم (٢٦) ،

<sup>(</sup>۱) مثنوی حدیقة سنائی ، طبع لکنو ، ص ۱۸۴

<sup>(</sup>۲) فنق ، ورقة ١٦ ب

<sup>(</sup>٣) يشير إلى قوله تمالى • إنمـا جزاء الذين يحاربون أللة ورسوله ... إلخ • سورة المائدة آية ٣٧ وقد وردت بعد ذاك في متن الصحبفة التالية .

حتى يحصلوا من المسلمين على الأموال ظلماً وعدواناً ، ففشا اللهو ، وكثرت المصادرات ، واستغلال النفوذ ، وأصبح فى كل مدينة خليع ، يؤذى المسلمين ، ويسلب دما هم وأموالهم بحجة أنها نفع للديوان ، ويبنى الحانات ، ويمكن من انقشار اللواط والزنا ، وما ينهى عنه الشرع ، وقد فرضوا ضريبة على كل شى واعتبار أن فى ذلك تنمية لما لية الملك ، فجملوا العلماء فى خزى من أعمالهم .

مثل: « من تعري عن لباس التقوى لم يستتر بشيء من الدنيا »(١).

وأسس كل قائد داراً للقيادة ، يجمع فيها النساء في كل بلدة من مدن العراق وأصبحوا يأكلون ما ينهى عنه الشرع ، و يرتكبون مايتنافى مع الدين الإسلامى ، فألسنتهم قذرة ، وجميع كلامهم سباب كيند أون الحديث سبا ، ثم يتنونه بالعصا ، ثم يتلون ذلك بطاب النقود ظلما وقد قال الله عن وجل في القرآن الجيد :

« إِنَّمَا جَزَاهِ الذِن بِحَارَبُونِ اللهُ ورسُولَهَ ويَسْمَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادُا أَن يُقَتَّلُوا أو يُصَلَّبُوا أو تُقَطَّع أيديهم وأَرْجُلُهُمْ مَنَ خَلَافٍ أَوْ يُنْفُوا مِنْ الأَرْضِ : ذَلِكَ لَهُمْ خَزِيْ فِي الدِنيا وَلِمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابْ عَظِيْمُ » (٢).

وأى فساد أكبر من أن يكون الدبير (الكانب أو الوزير) رافضياً أو أشعرياً ، فإنه مهما كان حال هؤلاء الكتاب ، فإنهم سيئو العقيدة يتصرفون فى أملاك المسلمين ؛ يكتبون ظاماً أن على فلان أن يؤدى عن قريته مائة دينار ، وأن يؤدى القصاب خمسين دينارا ، والبقال مائة دينار ، والبزاز خمسمائة ، وأن يؤدى فلان قدراً من المال ، وفلان قدراً آخر ؛ ثم يعطى الكتاب هذه الأوام للقادة حتى ينفذوها قشراً بضرب السياط ، و يكون لهم وللكتاب نصيب مما يجمع بغير حق ؛

<sup>(</sup>۱) فق ، ورقة ه ب

<sup>(</sup>٢) سورة اللادة ، آبة ٢٧

وإن العقلاء ليضعون هـــؤلاء الذين بجمعون مال المسامين بغير حق في مرتبة واحدة مع اللصوص الذين يقطعون الطريق، فدماؤهم جميعاً مباحة ؛ ولا شك أن أى ملك عادل لا يرضى بذلك ولا يسمح بأن يقال إنه إذا لم يأخـــذ هذه الأموال قسراً لا يستطيع أن ينفق على جيشه ، فإن الملوك إذا أجروا العدل وعروا البلاد وقهروا المفسدين وسيئى الدين ، فإنهم يجمعون أضعافاً مضاعفة من الأموال التي لاوارث لها والأملاك المهملة التي هي حق لبيت المال ومما يفرضونه على العصاة ومما يجنونه من تعمير الأملاك الموروثة ؛ وإن أموال بيت المال حلال شرعاً كلبن الأم لجند الإسلام ، كما أن التغلب على الكفار سبب في غنيمة الدنيا ووسيلة لثواب الآخرة وكذلك « جزية اليهود » وما يفرض على سيء المقيدة وإنها مباحة الملوك كلحم « الأنحية » فإذا أجاز الملوك تنصيب مثل هؤلاء الكتبة فإنها مباحة الملوك كلحم « الأنحية » فإذا أجاز الملوك تنصيب مثل هؤلاء الكتبة فاسدى العقيدة فإنهم يضيعون عليهم هذه الأموال جميعاً .

مثل: « من أشد الحال مصاحبة الجهال » .

# [ شعر عربي في الأصل(١) ]

عن المرء لا تسأل وأبْصِر قرينَه فإنّ القرين بالمقارن يَقْتَدى

والآن إذا أعطيت ولاية لأمير من الأمراء فإنه ينصب عليها وزيراً وضيماً وكتبة أخساء ويطلب من وزيره إدارة الولاية ، فلا يتبع قانوناً محدداً[س٣٣] للخراج ولا للجزية التي يتقاضونها من اليهودولا لغلّةالإقطاعات بل يتبعون كتباً

<sup>(</sup>۱) لمدى بن زيد من قصيدة أولها :

أتعرف رسم الدار من أم معبد نعم ورماك الشوق قبل التجلد (شعراء النصرانية ) طبع بيروت من ١٦٥ ؟ وقبل هو لطرفة بن العبد أيضاً س ٣١٨ ) المراجع : هناك رواية أخرى لهذا البيت تنم وزنه وهي : عن المره لاتسأل وسل عن قينه فسكل قرين بالمقارن يتتدى

أضل وأسوأ من كتب الزند والأقستا<sup>(۱)</sup> وكتب الدهريين؛ ثم يفصّلون الحديث عن فلان الظالم فيقولون إنه كان يتقاضى أنواعا عديدة من الضرائب أن يفصلون نوعها ثم يأخذونها و يقررون للملك التركى أنها حق واجب: ونقد أصاب العلماء من هذا البلاء ما أمجزه عن السكلام ، فلما ذهبت حرمة العداء انفض الناس عن العلم .

وفى شهورسنة ثمان وتسمين وخسمائة كانت الكتب العلمية وكتب الأخبار وصحف القرآن تباع فى العراق بالميزان فكانوا يبيمون المن منها بنصف دانق.

وقد أجروا الظلم والمصادرة على العلماء والمساجد والمدارس ؛ وكما كانت الجزية مفروضة على اليهود طلبوها من العلماء فى مدارسهم ، فلا جرم إذا انقلب الملك وتبدلت أحواله .

ولقد قال جمال الدين محمد بن عبد الرزّاق الأصفهاني (٢٠ رحمه الله قصيدة جميلة في وصف الدنيا وأهل هذا العصر ، جاء فيها (١٠):

# [ شعر فارسي في الأصل ترجمته ]

— أيها الغافلون ..... حذار حذار من هذه الدار الموحثة ..... حذار ... !!

ويا أيهـــا العاقلون ..... الفرار الفرار من هذا الشيطان المريد .....

الفرار ... !!

 <sup>(</sup>١) المراجع : الاقعام هي كتاب زردشت نبي الفرس ، والزند عبارة عن نفسبرها وتأويلها .

<sup>(</sup>٧) هذه الأنواع عبارة عن ضرائب كانوا يجمعونها لتولى المناصب وللسلاح ولدفع غارة الجند عن الملاك الأهالي .

 <sup>(</sup>٣) شاعر معروف كان أبوه كمال الدين اسماعيل الإصفهاني الملقب ، بخلاق المعانى ، وسنة وفائه ٨٨٥ هـ ( فهرست المخطوطات الغارسية لريو ) .

<sup>(</sup>٤) أصل القصيدة في ديوانه ٨٢ بيتا والذكور .نها هنه ٣٠ بيتا فقط

| ويا عجبا إذا لم تضق صدوركم ، ويصيب أرواحكم الملل                                        | _ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| من هذا الهواء العفن وهذه المياه الراكدة الآسنة !!                                       |   |
| والساحة كثيبة مقبضة والبقعة رديئة مجدبة                                                 | _ |
| والفرضة كريَّهة مأحلة والتربة جرداء قاحلة!!                                             |   |
| والموت فيها حاكم والبلاء فيها سلطان                                                     | _ |
| والمظالم فيها قاهرة والفتنة فيها ظاهرة !!                                               |   |
| والأمن فيها محال لاأمل للعقل ولا مجال [س٣٤]                                             |   |
| واليمن فيها نادر والصحة فيها لا تثبت على حال !!                                         |   |
| والرَّأسُ فيها مستودع للصداع والقلب فيها نطع للبلاء                                     | _ |
| والورد فيها يحدث الزكام والخر فيها تحدث الخُمْسَار !!                                   |   |
| النمر فيها يصيبه المحاق والشمس فيها يصيبها الكسوف                                       | _ |
| والارض فمها تصيبها الزلازل والفاك من فوقها يصيبه الدرار !!                              |   |
| الحفاش فما عدو للشمس والفراشة فما عدرة للشمع                                            | _ |
| والجهل فبها يرفع سيوفه بأيديه وأما العقل فيتشر بما يتعلق بأقدامه                        |   |
| من أشواك ا ا                                                                            |   |
| والبازي فيها مغلق العينين رغم ما عرف به من حدة البصر                                    | _ |
| وأما الرُّخمَّة الخسيسة فإنها تتنعم بأكل الجيف والاعين!!                                |   |
| وقنه أصابت النملة الاسد بمئات من الجروح فهل هذا هو طريق الإنصاف                         | _ |
| في العالم                                                                               |   |
| وأصابت البعوضة الفيل بمئات من الرزايا فهل هذا هو عدل الزمان؟!!                          |   |
| وانطفأت الثموع فىكل نهار وذبلت الزهور فىكل ليل                                          | _ |
| وقحاتُ الحدائق في كل سنة وأصاب النمر المحاق كل الثهر !!                                 |   |
| وقد اجتمع الفأر والنمر بقصد التضاء على رعايك                                            |   |
| والتعدد الخانيب والحديد من أجل قتلي وقائك !!                                            |   |
| والحد الحديث والحديد من الجن صلى و ديك الله الماذا تشتد على أخيك أيها الآخ لن جانباً ؟! | - |
| وإلام تؤذى المسلمين أيها المسلم أما تخجل وتستحى ؟!                                      | _ |
| و إلا م اوردي المسلمين ايها المسم الله الله سابان و السامي                              |   |

- \_ وقو تك لا تساوى قوة بعوضة ... فلماذا تحارب الآفيال وقلبك ليس له شجاعة النملة ... فذار أن تشعار ِك الاسود .... !!
- \_ ولفن كنت قطرة من ماء ... وستمير بعد قليل حفنة من تراب فلهاذا كل هذه الجلبة ... ولماذا كل هذا الجهاد والعناد .... !!
- ولقد يبدر لعينيك أنك جميل الوجه والصورة ...
   ولكن انتظر قليلا حتى ينصب الموت مرآته أمام وجهك .... !!
- \_ وسترى أن دخيلةك زائفة ... وإن بدا ظاهرك فى حرة الذهب [س ٣٥] ولكن ما الفائدة ... وستخرجك بوتفة جهنم فى عيارك الحقيقي ... ؟!
- \_ واليَــَدُ يَــَدُكُ .. فردُّد إذا شُنُت قول ... ه أنا الحق ، (١) ولكن إذا علمةك الموت على مشنفته ... فاثبت وإذا استطعت أيها السيد .. ١١
- ــ فلطمة واحدة من لطات أسد الموت تسطيح بعالم من النمرة الضارية ... !! وقطرة واحدة من قطرات القهر تقضى على مئات الآلاف من التماسيح الـكابــ ة ... !!
  - \_ ويقولون عنك فى كل يوم .... يا أسفا لجبورك بالأمس ويتولون عنك فى كل عام .... يا أسفا لظلمك فى العام السابق ... !!
- \_ ولةد أصبحت الوجوه كأنها ابن عباس<sup>(٢)</sup> وأصبحت القلوب كانها أبو لهب والرؤوس أشبهت ذا الخار<sup>(٢)</sup> ... !!
  - \_ ولولاً إن أعرف أن الظلم لا ينعقد بصورة من الصور في يوم القيامة لقلت إن يوم القيامة قد قام ، وإن جهام قد تبدَّت للعيان ... !!

<sup>(1)</sup> المراجم : إشارة إلى قول الحلاج وقد أعدم من أجله

<sup>(</sup>٢) ربماً يكون القصود هنا هو عبد أنة بن عبلس بن عم النبي ( صلعم ) وقد اشتهر بالتفقة في القرآف والحديث .

<sup>(</sup>٣) د ذو الحمّار ، هو لفب الآسود المنسى الذى ادعى النبوة في النمن ايام النبي ( صلعم ) وقد فتله أتباعه في النيلة السابقة على موعد موت النبي عليه السلام .

<sup>(؛)</sup> ذو النقار : هو سيف على بن أبى طالب

- وفى عهدك ... استمرت المظالم على حالها
   فى المساجد ضرب السياط ، وفى المدارس السجن والتعليق على المشانق ... !!
  - وقد ضعف أمر الدين كضعف رأيك ، وقويت يد الظلم كفوة عضدك وقلّ الأمن كفلة خبزك ، ووهن العدل كوهن عرضك ...!!
  - فواهأ لك ، إذا سحب سَيْساف القَـدَر سيفَـه أمامك .... !!
     وواهأ لك .... إذا نسب جلاً د الاجل مثنقته لاجل إعدامك .... !!
  - فتماد فى غَسيّتك ... حتى تستطيع فى مدة عمرك النصير
     أن تخله ذكرك ... بأن تخلّف وراءك مثات الآلاف من اللعنات .... !!
- ... وهيء لنفسك من أموال الأطفال المطاعم النهية الفاخرة [س - بَ واشتر لنفسك من أموال اليتاى الملابس الغالية النادرة ... !!
  - ـــ ولكن إلى متى ..... !! رسيجاك التراب حــواً ليناً له وسيحترق حلمك بنيران هذه اللقم الدسمة التي تأكلها .. !!
  - فصر كلباً بالنهار ... وجيفة بالليل ... حتى تأكل نفسك بنفسك
     كا تأكل النار نفسها بنفسها في بعض الاحيان ... !!
  - رأنت تبيع الدين بالدنيا ... ولكن ليس في هذا فائدة تذكر
     فاتتظر قليلا ... حتى يقد م إليك الحساب في يوم القيامة ... !!
    - واستمر فی حرق الضعفاء حتی تأخذ ثیابهم
       واستمر فی ضرب الیتای حتی تجمع أموالهم ... !!
  - ۔ واکن عزرائیل سیعرف کیف یضربك كا أیضرب الدینار وسیمرف مالك الناركیف بحرقك كا بحرق عود الفُهار<sup>(۱)</sup> ...!!
    - وهذه بُسُطُ ل الغالية ... مغتصبة من أثمان حصر المساجد
       ولكنك مع ذلك لا تخجل من إسلامك ..... !!

 <sup>(</sup>١) المراجع : القار بضم القاف نوع من العود ينسب إلى بلدة بهذا الاسم في يلاد ألهند
 ( أنظر برهان ناطم )

- وأنت تشترى الاطلس الفاخر بما تغتصبه من غزل الایاى
   ثم لا تخجل بعد ذلك من سیادتك ومكانتك .... !!
- وإذا استطاع المرء أن يصير إنساناً بارتداء الملابس الفاخرة
   فاذا يكون الذئب في الاطلس الوثير .... والسوسمار في الحريرالناعم (١) ....؟!
  - ـــ فانتظر حتى تصدر نفخة واحدة في الصُـور متتاء الله مدر ما ما الأنلاك مدر ما ما
  - فتمتلع الأرض من قرارها والأفلاك من مدارها ....!! ـــ وسترى أن نجوم الأفلاك قد انطفأت سُرُجها
  - وسترى أن بخاتى الجبال قد اقتاعت مهـارها(٢) ....!
  - وأن الجدال قائم في النفس الأمارة واللوامة
     وأن الأرواح الحيوانية والنفسانية في صراع وعراك .... !!
    - وستجد نفسك عند ذلك فى صورة كلب
       لأن الموت سيزيج عن رأسك هذا اللباس المستءار ..... !!
    - ـــ ولفد طالت تُسرهاتك ..... أيها السيد ..... فأقصر واختصر فخير الـكلام ما جاء في صورة مختصرة ..... !!
      - ویا ربی ... أدم إمدادات لطفك وكرمك
         وجد د أرواحنا كم تنجد زهور الربيع ... !؟
      - ولا ترفع جوشن رعايتك عن رؤوسنا الغافلة ولا ترفع ستار عفوك عن أعمالنا الخاطئة ... !!
      - ــ ولاتسلنى عما رأيت ... ولا تطالبنى بما أكلت واعف عما فعلت .... !!

و إنى أستمطر آلاف الرحمات على صاحب هذا اللــــان الذي استطاع

 <sup>(</sup>۱) المراجع : السوسمار حيوان يعرف لدى العرب باسم الضب ويقال أن النساء يأكلن دهنه جلباً للسمنة ( انظر برهان قاطع )

<sup>(</sup>٢) المراجع : المهار هو المود يجمل في أنف البغتي ( انظر : محيط الحيط ) (٦) راحة الصدور

أن يصوغ هذا المكلام، وعلى صاحب هذا الخاطر الذى استطاع أن ينظم متل هذه الدرر الزواهم، ولقد عاش هو نفسه فى أيام الأمن والعدل أيام دولة آل ايلد كررا (أتابكة آذريبجان) ولوأنه بعث لرأى أن مساجد العراق قد خلت من حصيرها، لأن الظالمين قد اغتصبوها واقتنوا بأثمانها البسط الغالية، ولم يبقوا بها قطناً يشتغل الأيلى بغزله، بل اغتصبوه واشتروا بثمنه حريراً فاخراً، وقام الخلاف بين الناس فشرت بهم الجور والظلم فماتوا بما أصابهم من قحط، وقد سيطرت الأغراض الشخصية على الناس فدمر تهم جيماً، فلا ظالم ليموت قبل أن يخرب ديار الناس ...!! ولا معمور ليبتى فيه منزل واحد قائماً سنة واحدة إلا إذا اقتضى الظالم نظير ذلك مالا كثيراً .. !!

### [ شعر فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

[س۸۷]

ــ وعلى هذا وعلى ذلك تمضى الآيام

فطوبي لمن تخليق بالطيبة والعفة بين الأنام ... ا!

\_ فعلام تخدع قلبك بالكذب والباطل<sup>(٢)</sup>

ألا تستطيع أن تميز بين الرفيع والسافل .... !!

... ولا أحد يستطيع أن يرى الضياء أثناء الليل مهما أوتى نصيباً وافراً من البصيرة (٢) .... ١١

ــ والدنيا لا ثبات لها .... وهي ليست دائمة

وعظمة جمشيد لم تكن لتعلوها عظمة ..... اا

<sup>(</sup>۱) يعنى آل شمى الدين ايلدگز أتابك السلطان آرسلان السلجوق وكان واليا على آذربيجان وقد حسكم آل ايلدگز من سنة ۳۱۱ — ۲۲۲ ه فى آذربيجان

<sup>(</sup>٢) الثاعنامة ص ٤٤٣ س ١٤

<sup>(</sup>۳) الثاهنامة س ٤٦٧ س ٣٠

\_ ولكن الفلك الاعلى قد أوقعه وجعل للعالم ملكا آخر غيره(١) .... !!

وقد تشرد علماء العراق في الآفاق ، وعجز فيها التجار وأهل الأسواق ؛ وقد بلغت الحال إلى هذا الحدّ ، وانتهى الأمر إلى هذه النهاية ، فأصبح واجباً على الناس أن يتضرعوا إلى الله وأن يبتهلوا إلى الملك ذي الجلال أن يمدهم بلطفه، فيمين على إحياء دولة آل سلجوق ، حتى تقتلع جذور الظلم من الدنيا ؛ وأصبح واجباً على ملك الإسلام السلطان القاهر، عظيم الدولة كيخسرو بن قلج آرسلان -خلد الله رايات دولته وأثار سلطته -أن يتخذ العدل شعاراً ، وأن ينذر لله عن وجلأن يقوم على إحياء مراسم العدل، بتربية العلماء، وتقوية الإسلام، ونصرة الشريعة ، و إرساء قواعد العدل ، فقد قالوا في المثل : «من عَمَّر دنياه ضيٌّ ماله ، ومن عمر آخرته بلغ آماله »(٢) وأن يسلك النهج الذي سلكه السالغون من سلاطين آل سلجوق وأن يعني بالرعية وعمارة الدنيا حتى يقيّض الله لهذا الملك الوارث المستحق ، وأن يُجْلِسُ على عرش سَنْجر وملكشاه و بركيارق ملكاً من سلالتهم حتى تبقى هذه الدولة إلى يوم القيامة ، و إنى أدعو الله أن يجمل راية دواته مظفرة ، ولواء سلطنته منصوراً ، وينير شمس سعادته ، ويثبِّتَ ظلَّ حشمته إلى أبد الآبدين بحق محمد وآله أجمعين .

 <sup>(</sup>۱) الشاهنامه س ۱۹ س ۲۰ س ۲۰ س

<sup>(</sup>٢) الفرأيد والقلايد ورقة ه - ١

# ذكر أحو ال مصنف الكتاب والثاء على أصدقائه وأساتذته

لما فرغ خادم الدولة محمد بن على بن سليمان بن محمد بن أحمد بن الحسين[س٣٩] ابن همة الملقب بنجم الدين والمسكنى بأبى بكر — متعه الله بالعلم والشباب — من دراسة الأدب وتحصيل لغة العرب ، نقض الزمان الغدار عهده معه — كا هى عادته — فحرمه من لذة التمتم بجال أبيه .

مصراع : « وأى نعيم لا يكذَّره الدهم » .

لما حَدَث ذلك استولت على خاطره فكرة تحصيل العلوم، ولم يكن قد بقى له من الدنيا مال ولا منال ، وكان القحط قد أصاب أصفهان ونواحيها من بداية سنة سبعين وخمسمائة إلى هذا الوقت ، وقد حل البلاء بالصغار والمكبار وأصبحت البيوتات والأسر القديمة في غاية الذلة والانكسار ، فكان طلبي لاعلم وتحصيل المعرفة معيناً على تحصيل الرزق .

مثل : « من طلب العلم تكفل الله برزقه » .

فأنفذ إلى الملك ذو الجلال صاحب الأفضال واحداً من خاصة أتباعه ووكله بى فرضعتُ لبان صدره وتربيت فى ظل دولته ، وكان سعيداً ناضر الحظّ حتى ليخجل الفلك المُسِنّ من نضرة رأيه وتدبيره ، وأصبح خاطره المتقد عوناً لى على تعلم أنواع العلوم ، فعقدت العزم على خدمته ولا زمت حضرته .

واقتبست من فوائد أقواله التي تشبه السكر وألفاظه التي تشبه الدرر، وأصبحت له عبداً كما قالوا: « مَنْ علمك حرفاً صَيَّرك عبداً ». وهو من ناحية النسب خالى، ولحكنه من ناحية تربيتي والشفقة على بمثابة والدى. هو.. « مولانا ولى

الإنعام الصدر الإمام العالم الكبير صاحب الحظ المقبل، تاج الدين، ظهير الإسلام، ملك العلماء، ناصح الملوك والسلاطين، نعان الزمان، وأ بوحنيفة العصر والأوان، أبوالفضل أحمد بن محمد بن على الراوندى، دام ظله .. ومتع الله المسلمين بطول بقائه وحسن لقائه » .

### [ شعر فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

- \_ يا من بهمتك قد علوت الكواكب، يا فخر الدهر، وياتاج دين أحمد ... !!
  - \_ إن طبعك الطاهر متصد لجميع كواكب الفاك السيارة ... !!

    - وكأنما نزلت آية « لم يلد ولم يولد » (¹) في تشيبهك ... !!
    - فليدم بقاؤك من الازل ، وليتصل عمرك إلى الابد .... !!

وهو مجمع الخلال الكاملة والخصال الحبوبة الفاضلة ، ولقد عرت [س. ؛] الدنيا بفتواه وتقواه ، وهو أستاذ الأساتذة في العراق وقد إزدان به منصب التدريس ، وقد استدعاه الملك العادل ملك الأمراء «جمال الدين آي به » الأتابك الأعظم عن نصره إلى دار الملك « همدان » فتشرفت به مدرستها وجملة مدارس وخانقاهات أخرى ، بحيث تمت به عظمة علماء تلك المدينة ، وكان مقدما على سائرهم في جميع العلوم لأنه بلغ من فنون العلم غاية الكال ، ولو كان العبادي (٢) وعلاء الدين الخوارى (٦) على قيد الحياة لتعلما منه إنشاء الكلام ، ولجمعا الممين الغالى مما يقوله في دقائق علم الوعظ ، وله تصانيف كثيرة في هذا الشأن ، ويعتبر الغالى مما يقوله في دقائق علم الوعظ ، وله تصانيف كثيرة في هذا الشأن ، ويعتبر

<sup>(</sup>١) سورة الاخلاس آية ٣

<sup>(</sup>۲) هو أبو منصور المظفر بن أبى الحسن بن أردشير بن أبى منصور العبادى الواعظ المروزى له البد الطولى فى الوعظ والتذكير وحسن العبارة ومارس هذا الفن من صغره إلى كبره ومهر فيه حتى صار بمن يضرب به المثل فى ذلك ( ارجع فى ترجمة حاله إلى تاريخ ابن خلكان فى حرف الميم) هو أفرمام علاء الدين الحوارى الذي كان وحد عصره فى فصاحة الكلام وفن الأدب ( ارجع الى أباب الألباب الموق ، ج 1 ص ٢٧٥ — ٢٧٦ )

أستاذا في الفقه والخلاف والتفسير والحديث واللغة والشعر الفارسي والشعر العربي، وهو أظهر من الشمس في الخط واللغة ، ولم ير أحد نظيره في كل ذلك ، ولم يسمع أحد بمن يعدله فيه ، جزاه الله عنى خبر جزاء الدنيا والآخرة . فيارب خذبيده في الدارين لقاء ما تفضل به نحوى من إحسان وسعى ، وارع أولاده بعناينك وأوصلهم إلى درجة كفايته ، وهب أولاده وخلفه النجباء جزاء كل كلة علمية أنعم بها على ألف كلة مثلها ، وكما جعلته في الدنيا صاحب المنبر ووارث الأنبياء تصديقاً للحديث المعروف : « العلماء ورثة الأنبياء (۱) » اجعله في الآخرة جليساً للحور العين وقريناً لسيد المرساين ورسول رب العالمين بجاه عبادك الصالحين وأنبيائك والموسلين.

ولقد التحقت بخدمته مدة عشر سنوات استطعت فيها أن أزور عيون مدن العراق ، و باغت في علم الخط شأوا كبيراً بحيث يتضح أثر من ذلك في هذا الكتاب ، واستطعت أن أضبط سبعين نوعا من الخط وأن اتكسب من [س١٠] ندخ المصحفوتذهيبه وتجليده ، وقد اتقنت تعلم هذه الفنون ، وحصلت من ذلك الكسب على الكتب العلمية ، وصرت أقرؤها على المشايخ الكبار ، وعلماء المصر والأساتذة الأعلام ، وكنت أحصل منهم على إجازة روايتها ، ولم اصطنع الكسل فبلغت عَسَل الأمل .

مثل: « من دام كسله خاب أمله » (۲) وصارت همتى العالية مجلبة للنعم .

<sup>(</sup>٢) الفرايد والقلايد ورقة ١٦ ٠٠٠٠ ا

مثل : « بُعْدُ الهم بَذْرُ النَّعَم » ·

وكانت العراق أثناء هذه السنوات العشر التي قضيتها في التحصيل تفوق جنة عدن . . . النملك فيها مستقيم والعلك فيها كريم ، قد اجتمع فيها الوزراء الكاملون والعلماء الفاضلون ، وكانت مدينة أصفهان (1) ترجع أقطار العالم قاطبة ، وقد اجتمع في يوم من الأيام فضلاء أصفهان لدى مولانا سلطان العلماء ملك قضاة الشرق والغرب ركن الدين صاعد بن مسعود أقر الله عين الفضل بمكانه وأخذ كل منهم يتحدث عن جمال أصفهان وكالها الذى فاق سائر البلاد ، فقال : لو أن جنة عدن كانت في الأرض لكانت في أصفهان ، ولو كانت في السهاء لكانت موازية لأصفهان ، وعلى كل حال فإن أصفهان نموذج للجنة » . أما همدان فكانت في ذلك الوقت « داراً للملك » ومقرأ لملك العالم سلطان بني آدم ركن فكانت في ذلك الوقت « داراً للملك » ومقرأ لملك العالم سلطان بني آدم ركن الدنيا والدين غياث الإسلام والمسلمين طغرل بن آرسلان بن طغرل قسيم أمير المؤمنين — بَرَّدَ الله مضجعه — وكان أمراء العراق يتخذونها مقراً و يبنون فيها العارات التي تشبه جنان الخلد .

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ] - يكفى للملك أن يبتى ذكره والثناء عليه فى الدنيا ، فإن التاج والزنار ينقلان من شخص إلى آخر . . . . . . . . . .

كان المُلْكُ هانئًا ، وكان يجلس على أريكته السلطان الشهيد والملك السعيد خالى البال ناعم الخاطر يهنأ فى الحفلات وينتصر أتباعه فى المعارك والحروب ، وكان الأتابك يفتح له أرجاء الدنيا ، بينما يقيم هو هانئًا فى دار الملك ، وكان يقضى أيامه مشغولا بأمانى قلبه ويقضى لياليه فى فراغة ودعة ، وكان يمارس أنواع الفضل والعلم و يرى الناس فيقول لهم :

<sup>(</sup>٣) المراجم : يجوز في أصفهان فنح الهنزة أو كسرها ( انظر : معجم البلدان الياقوت )

[ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ] \_ حذار أن تثقل على نفسك من أجل الكنوز، [ 27 0 ] فكنوز الدنيا جمعها لا تساوى تجرع غمة واحدة . . . !! \_ ولا مذخى أن يكون نصيمك من دورة الزمان ، شيئًا من الحقد أو النقدـــة أو الخمام . . . ! ! \_ فإنك لن تبتى في هذه الدنيا الزائله ، سواء تحملت الآلام أو نعمت بالكنوز(١) ...!! \_ ألا تعلم أنك حينها تتنف أمام الله ، فإنك حاصد ثمر مازرعت . . . ! ! \_ ومن أجل ذلك وجب عليك الطيبة والمروءة والشهامة والتنعم والسعادة . . ! \_ ولست أرى لك نصيباً إلا في هذه الأشياء سواء كنت مغموراً أو مشهوراً (٢) ... \_ وأما الحريص الحقود فلن يسمع من أحد في الدنيا ثناه<sup>(٢)</sup> . \_ ولو بقيت في الدنيا طويلا ، اتتمشت إلى الرحيل عنها كما يتحمله جسدك من ألم ١٤٠٠. \_ فهي بحر أخضر لاقرار له، ولا مفتاح لكنوز أسرارها . . . ! ! \_ ومهما بقيتَ فيها وتطلبت منها المزيد فإنها يوما ستلتهمك وتبتلعك . . . !! \_ ولايلزمك فها إلا ثلاثة أشياء لاجدوى من تركها ، ولالوم عليك في تحصيلها والعمل بها ١١٠٠٠ \_ وهي: أن تأكل ، وأن تلبس ، وأن تنام ؛ فحذار أن تتطلع إلى ماسوى هذه الأمور الثلاثة . . . ! ! \_ فما عالها كله تعب وحرص ... وحالتك ســـواء إذا ما تماديت في الحرصأو تكالبت في طلب الحاجات(؛) . . . ! ! وكان ذلك السلطان الموفق صاحب القران يأتنس كثيراً بالعلماء والحكماء

<sup>(</sup>۱) الثاعناسة من ۱۳۵۸ من ۱۲

<sup>(</sup>۲) الشاهنامه س ۱۳۶۱ س ۲ – ۷

<sup>(</sup>٣) الشاهنامية ص ٨٠٦ س ١

<sup>(؛)</sup> الشاهناسه ص ۸۰۶ س ۳ — ۱۱

والفصحاء والزهاد والعباد و يقضى كثيراً من الوقت مع الشمراء والندماء ، و يقضى نهاره فى تحصيل العلم وليله فى خلوات المتعبد ، و يتقرب إلى أقل العلماء و يتعلق بالزهاد مثل : « من تحلّى بالعلم لم توحشه خلوة ، ومن تسلى بالكتب لم تفته سلوة (١٠) فإن العلم أقوى أساس والتقوى أفضل لباس .

وأفضاله على الأفواه مذكورة وفي البلاد منشورة ومشهورة .فامأأراد[ س ٢٠] السلطان السعيد الشهيد أن يتعلم الخط في سنة سبع وسبعين وخمائة طلب مولانا الصدر الإمام الكبير المقبل زين الدين سيد الأثمة والعلماء أستاذ الملوك والسلاطين محمود ابن محمد بن على الراوندى ، وهو خال هذا الكاتب وشرفه بأن يكون أستاذاً له ، راغباً في أن يستفيد من أنوار علومه وأن يضيف جديداً إلى كنوزه لتزداد معارفه فتصير نوراً على نور .

وأراد ذلك السلطان الشهيد بعدد من حظّه وعظمة سلطانه وعرشه أن يتملم الفوائد التي اقتبسها ذلك الإمام الأوحد بعد تحمل المشاق في عيون مدن العراق من كبار الأسانذة، وأن يتلقي ماوعاه طبعه الوقاد وخاطره النقاد من جواهم الدرر وزواهم الغرر والنكت والملح والأقوال المجيبة عن الخط والأدب أثناء استاعه لمؤلاء الأسانذة السنين الطويلة . مثل : « من لم يعلم لم يسلم » ؛ ولقد أخلص خالى في القيام بهذه الخدمة، و بذل فيها قصارى جهده ، فسقاه من حلاوة الألفاظ القصار ما يشقاه العاشق من حلاوة ليلة الوصال ، وأخذ يصوغ له المعانى الكبيرة في الكلمات القليلة، وسلسل له الأحرف التسعة والعشرين وسلكها في جادة نظره الصائب حتى وصل في مدة قليلة إلى منزل المراد ومنتهى مرام العباد ، وصقل سواد الحروف ذات المعانى في سويداء قلبه ، وأخذ يشتغل بتعلم كل ذلك أثناء سواد الحروف ذات المعانى في سويداء قلبه ، وأخذ يشتغل بتعلم كل ذلك أثناء

<sup>(</sup>١) نق ورقة (ب)

### [ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

- استولى العلم على كل قلب ذكى ، والعلم هو معرفة الحروف ذات المعنى .
- والحروف في جمالها تنافس نقوش المعانى ، وهي الطرر المفتولة للبعاني .
  - ـ وطرر المعانى فرسان للعقل
    - . ........]
  - والحروف ذات العيون الضيفة دائمة الجولان.
  - حتى استولت على أرجاء العالم وجميع الأركان ... 11
    - رهی فی شکلها تشبه صفوف النمل ،

و لكنها في عالم البيان ... لها قدرة سلمان ...!!

وعندما تقررت عنده أصول الخطالنسوب (٢) تبرك بكلام رب العالمين [س؛ ]
وتمسك بحديث سيد المرسلين كا جاء في الخبر: « من كتب بسم الله الرحن الرحم فأحسن خطه غفر له » فبدأ يكتب مصحفاً من ثلاثين جزءاً وأحضر النقاشين والمذهبين حتى يذهبوا له كل ما يكتب، وكان ينفق على كل جزء مائة دينار مغربي ، وقد بقيت بعض أجزاء ذلك المصحف لدى الملك العادل «علاء الدين» حاكم مراغه و بتى بعضها الآخر لدى « بكتمر » حاكم أخلاط و بتى بعضها لدى النقاشين ؛ ولقد لقى كاتب هذا الكتاب تقريب السلطان وترحيبه من أجل ذلك كله ، وكثيراً ما أدر في بأن أذهب كتاباته لأنه بسبب معرفته للخط كان يستحسن ما أفعل ؛ ولقد شغل أيضاً أمراء العراق بتحصيل العلم وقراءة الكتب الفارسية تشبها به فقد قال الحكاء مصراعا فارسياً في الأصل معناه : « يَتَشَبّه أهل الدار برب الدار » وقالو ا أيضاً : « أفضل ما مَن الله به على عباده

<sup>(</sup>١) شطرة محذوفة في الأصل

<sup>(</sup>٢) يقصد به الخط الذي يقررون فيه إن اشكال ألحروف أخذ بعضها من بعض

علم وعقل وملك وعدل ه<sup>(۱)</sup> . فلا غرو إذا ذهب أولاد الأمراء والـكبراء على عهد ذلك الملك إلى المدارس وحصاوا العاوم فراجت سوق العلم ونعم العاماء وصار كل خطاط يتكسب فى جملة أماكن وكل أديب يعلم فى جملة مدارس .

و إن تاريخ تلك الدولة وما غيه من عجائب لو قدر له أن يكتب بالكامل لا اد على عشر شاهنامات (٢) واسكندر نامات (٢) بما اشتملت عليه من سير عن الحرب والحفل والصيد واللهو وفتح البلاد وهزيمة الأعداء وصلة الأصدقاء . وإذا امتدت حياة هذا الكاتب وطال عيشه في دولة السلطان (١) وامتدت نعمته فإنه سيكتب تاريخاً عن دولته يجعله كتاباً منظوما أو منثورا ، ولكنني النزمت في هذا الكتاب جملة أمور لأنني لو ذكرت فيه الوقائع التي حدثت أيام السلطان الشهيد والأتابك السهيد محمد والملك الكريم قزل أرسلان ومن بعده حتى هذا الوقت الذي أكتب فيه لضاع المقصود من هذا الكتاب ، فاكتفيت بعضه وقنعت بقصيره عن طويله ، وسأثبت ما قيل من شعر الشعراء في مدحهم فهو دليل قاطع و برهان ساطع على عظمة مرتبتهم وسلطنتهم فإن الشعراء [س ه ؛]

[ بيت عربى فى الأصل ] الناس أكيسُ من أن يمدحوا رجلاً ولم يَرَوْا فيه من آثار ِ إحسان (٥)

<sup>(</sup>١) فق ورقة ؛ (ب)

<sup>(</sup>٢) [المراجع] يقصد شاهنامه الفردوسي وقد قبل أنها تحتوى على ستبن ألف بيت

<sup>(</sup>٣) [ المراجع ] يقصد ا كندرنامه لنظاى الكنجوى وقيل أنها تمرّوى على ١٢ ألف بيت

<sup>(</sup>٤) ربما يقصد السلطان • طفرل الثالث، بن ارسلان السلجوق الذي حسكم في المدة ما بين ٧١ ه - ٩٠ وكان مؤلف هذا السكتاب في خدمته .

<sup>(</sup>ه) لعبد الملك بن عبدالحميد في هجاء شخص اسمه عثمان ويسبق هذا البيت بيتان ها :

الحاء في دار عثمان له ثمن و نخبر فيها له شأن من الشان
عثمان يعلم أن الحمد ذو ثمن كنه يشتهي حمداً بمجان
( انظر الرخ بن خلكان ، ترحة يوسف بن عبد البر )

ولقد كان كل أمير منهم غازياً ، وكان فى كل مدينة عالم يقتدى به . وكان الرؤساء القاهرون يحكمون فى أهم المدن . فسكانت فى دار الملك همدان أسرة العلويين من السادات والأشراف ، أبقاها الله إلى يوم القيامة ؛ وكان رئيسهم الأمير السيد والمرتضى السكبير فخر الدين علاء الدوله عربشاه - رحمه الله الذى بلغ من التعظيم والتمكين قدراً كبيراً بحيث أنه منذأن قتله السلطان سليان وأراق دمه بغير حق فإن شخصاً لم يسعد فى العراق وخراسان ، ولم تستطع شفة أن تفتر عن ابتامة حتى أجلس الله عز وعلا على عرشه سيد العالم وسلطان بنى آدم سليانشاه بن قلج آرسلان . وقد قال شاعر، قصيدة فى هذه المناسبة لها معنيان مطلعها :

ــ لقد وصل ملك سليان إلى سليان . وعمست البشرى إيران وتوران .

أبقى الله هذه الدولة إلى يوم الفيامة بحق محمد وآله .

وقدكتب علاء الدرلة هذه الفهلوية إلى السلطان سليمان(١)

بواذ آروندکوه اج یا بذشی اروندا روند بی واذ آیذ وشتی (۲)

وولداه هما الأمير السيد بجد الدين همايون والأمير السيّد فخرالدين خسروشاه ، و يمكن أن نسميه بالفاضل السكامل لأنه على حظ كبير من السياسة والرئاسة ؛ ولقد ازدان عهده بمراسم الملك ، فاما تلاطمت أمواج الفتنة في العراق[ س ٤٦] 'نكيب بسرعة ، وغَدر به جماعة من الناس ، فوقع في الأسر وأرسِل إلى قلمة « سرجهان » وفيا يلى وصف ماحدث باللغة الفهلوية :

<sup>(</sup>١) يقصد السلطان سليان بن محمد بن ملسكشاه السلجوق الذي حكم سنة ٥٥٥

<sup>(</sup>٢) المترجم: منى هذه الفهلوبة غير معروف وقد انبتناها كما وردتْ في الأصل. والفهلوبات عامة مازالت موضر دراسة .

فہلویہ :

خویش وبییانه وازاد وبنده وانکشان واتهاکیابی بتنده او جمن خو نشان باهت سمشیر زربتنگی دریم اسبز بونده اژان روواکه بو رویم مایم نه اجخویشاننه اج بییانه آنم کی نواکز بأین بیبانه بومان داله زیونده مانم یا مما دنم

وأخوه هو الأمير السيد عماد الدين مردانشاه الذى تلقى على يدى القرآن والخط وعلوم الدين والفرائض وسنن العبادة ومايلزم للرياسة ؛ ولقد نزلت فى يبته خسة أعوام أو ستة وهنئت فى نعمته وجالست كبار رجال همدان ، وقضيت هذه السنوات من عمرى فى الفرح والبهجة ،مستفيداً ومفيداً بأبواع العلوم ،متمتعاً بفوائد التحصيل ، فرأيت أنه استطاع بذكائه الوقاد أن يصبح نقاداً لجواهم العلوم فى مدة قصيرة ، وأنه أنفذ خاطره ، ووضع نصب عينيه تعلم الحروف فتكشفت له درر الخطوط ، وتفتحت له جواهم المعانى ، فإن الكلام هو الدرر التى تحتويها خزانة الغيب ، وهو الشراب المفرح الذى ليس فيه ريب .

### [ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

- \_ إذا أردت أن يُثمر مجهودك، فلا تنصرف عن المعلم.
- \_ وعَـــَّلُمُ ابنك الكتابة ... وكذلك علم أهلك وأقاربك.
- وإذا استطاع الـكاتب أن يكون ذا قدرة ورأى ،
   وأن يكون صبوراً واعياً للـكلام

ـــ فإن الكتابة توصله إلى الحظ الحسن ، [س ٤٧] وترفع إلى العرش من لم يكن كفءاً له .

- ــ فإنها الحرفة المباركة بين سائر الحرف، وبها يستطيع الخامل أن يرتفع ...!!
  - ــ والعاقل الـكامل، هو صاحب اللسان الصامت والجسد المنزه عن المآثم ...
    - الذي يكون صبوراً وعالماً وصادقاً ، ووفياً ونزيها سمح الوجه ... !!

ــ ومتى اتصف شخص بهذه الصفات ودخل على ماك ، فان يكون مجلسه إلا فى مكان الصدارة . . . . !

ولقد حدث فى إحدى حلقات السماع التى تفيض فيها فتوح الروح ويكون فيها راحة العاشق المجروح أن تجلى للصوفية صفاء طويتهم فأصابتهم حالة شديدة من الوجد ، وأخذ مطرب يصنع لحناً طيباً ويغنيه بصوت جميل على نغات العود، فقال هذا البعت :

لدى أقوال حديثة وأموال قديمة ،
 فهل أستطيع أن أحصل عليك بالأموال أم بالأقوال . . . ؟ !

وكان الإمام الغزالى رحمه الله حاضراً فقال وهو فى حالة الوجد: « لا حاجة للأموال . . . أحضر الأقوال . . . !! » عليك بالكلام فإنه خازن أسرار الجبروت وخلاصة أسحار هاروت وماروت ، وقد جاء فى الحديث: « إن من البيان لسحرا » (1) فالسكلام هو إمام الحراب وهو المو بذ فى معابد النار . فتبين الأم فإن روح المعانى تتملق بلطف السكلام ، والنفس البهيمية لا تمتزج محلاوته أبدا .

### [ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

- نزل الـكلام من القبة الزرقاء ، وهبط من أعلى السموات .
  - ولوكان هناك جوهر أعلى من الـكلام لنزل في مكانه .
- \_ فالكلام أغلى شيء في العالم ولذلك زاد قدر الآدي عن سائر الكائنات بسببه.
- \_ والكلام هو سيد العالم ، والروح هي حياة الجسد ، ولكن الكلام هو حياة الروح ... ١١

وكان لى صديق فريد قادر على الكلام بحيث كان الجيع يحسدونه لذكاء خاطره، وكان صغير السن ولكنه فى المحامد يفوق الشيوخ من حيث[س ٤٨]

<sup>(1)</sup> ارجم إلى بحم الأمثال للميداني في حرف الألف •

العقل والرجحان ؛ وكان يعدُّ فى زمرة الصبيان ، ولكنه كان فريد العصر والأوان ؛ « وهو صدر العالم المحترم المقبل شهاب الدين جمال الإسلام مَلِكُ الكِفاة والأفاضل سيّدُ الأقران والأماثل ، تاجُ الصدور والأكابر ، عطاردُ الزمان والعناصر ، أحمد بن أبى منصور بن محمد بن منصور البزّاز القاسانى أطال الله فى العز الدائم بقاءه ، وأدام إلى المعالى ارتقاءه وكبَتَ حَسَدَتَه وأعداءه »(1).

## [ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

- عسود الفلك ومَحَسُود علين هو شمن الشرف شهاب الدن.
  - وتقديراً لفضله وعليه ، أضحت السماء عتبة لإبوانه ....!!
- وهو شهاب راجم الثنيطان اللعين ، وقد أنارت شعلته وجه الأرضين .
  - وهو شمس ثانية في هذا العالم ، والفلم في كفه يعتبر شهاراً آخر .
    - وهو سريع السيركأنه الشهاب الثاقب الذي يرجم الشياطين ،
       والحلق يديمون الدعاء له طوال الليل والنهار .

وقد أنشد الزمان في حق أقواله التي تنثر الدرر ـــ هذه الإسات :

# [أبيات فارسية فى الاصل، ترجمتها: ]

- · أيها الشهاب . . . أنت نور الإسلام ، وأنت عظيم الدهر وظهير الآيام . . . ! !
  - 👚 🗀 لايستطيع خيال أن يدرك فهمك ، لأنك منحيث الوصف أعلى من الافهام .. ١١٠
    - . أ الشمس لتَحْسد الأرض ، لأنك تمثى على صفحتها الفاتمة .
      - وإن صورتك مصورة من صورة الأرواح ،
         ولست أنت مثلنا أسيراً للاجسام . . . ! !

ولقد تحدث لسان الفضل بوصف خطّة الشبيه بالدرر والجواهر فقال هذين البيتين :

 <sup>(</sup>١) الراجع : العبارة الموضوعة بين اقواس وردت في أصل الكتاب بالعربية بهذه الصينة .

### [بيتان بالفارسية في الأصل، ترجمتهما:]

يامن استرشدت برأيك، واهتدت بهديك
 روح البواب<sup>(۱)</sup> وروح الصاحب بن عباد <sup>(۲)</sup>
 إن شفاه الحور العين وأسنانها وعيونها
 تكون أحياناً ولمدة لسينك وأحياناً وليدة لصادك.

و إن سيرة وفائه لمشاهدة في حفظه لعهود الأصدقاء ، و إن رأيه المنير [ س ٤٩ ] لمر تبط بحسن وفائه للرفقاء .

### [ شمر عربي في الأصل : <sup>(٢)</sup> ]

لنا شيمة لا تَرْتَضِي الغدر صاحباً ورأَى على الأيام لا يَقْبل الوَهْنا إذا ما اتَّخذنا صاحباً لم بُجازِه بِسوه وأحسَناً بأَفها الظَنَا فَمَنْ تَنْقُصْ الأَيّامُ مِرَّةَ عَهده فإناً على العهد القديم كما كُنّا وآكد أسباب القطيمة ظِنّاتُ تَدُومُ ودَعْوَى لا بطابقُها معنا فإنْ عدتمُ عُدْنا وإن تُظْهِرُوا الغِنى عَنْ الوَّدِ كُنّا عن ودادِكُمُ أغنا()

وقد أمضيتُ أنا مؤلف هذا الكتاب مدة سنتين فى كنف حمايته وظل رعايته، فكانت تتفتح على الفتوح، وتتوارد على في كل يوم من الأيام نعمُ الروح،

<sup>(</sup>۱) البواب هو أبو الحسن على بن هلال المعروف بابن البواب السكانب الشهور . لم يوجد في المتقدمين ولا في المتأخرين من كتب مثله ولا قاربه ... توفى في ٢ جادى الأولى سنة ١٣ ٤ هـ بغداد ودفن في جوار الإمام أحمد بن حنبل ( انظر قاريخ بن خلسكان في حوار الإمام أحمد بن حنبل ( انظر قاريخ بن خلسكان في حوار الإمام أحمد بن حنبل ( انظر قاريخ بن خلسكان في حوار الإمام أحمد بن حنبل (

<sup>(</sup>٢) الصاحب هو أبو القاسم اسماعيل بن أبى الحُسن عباد بن العباس الطّالقانى وزير آل بويه الذى كان فريد عصره فى الفضل والعلم وهو غنى عن التعريف. ولد فى سنة ٣٢٦ ه. وتوفى فى الري فى سنة ٥٣٨ ودفئ فى امنهان ( انظر تاريخ بن خلسكان فى حرس الأالم ) .

٣) لمؤيد الدين الطغرائي الديوان طبع القسطنطينية ص ٨٩) .

 <sup>(</sup>٤) المراجع : كلة • معنا ، في البيث السابق وكلة • أغنا • في هذا البيت وردتا بهذا .
 الأملاء في النسخة الأصلية ، وما تسكنبان بالألف المقصورة .

حتى أضحيت وأنا المبتلى بالمحن أنعم فى منحه الكاملة . وكان هذا التصنيف فى خاطرى فى ذلك الوقت ،فقبلت أن أذكر اسمه الشريف فى كتاب « راحة الصدور وآية السرور » حتى أخلد به ذكره وحتى أوفيه حقوقه على ، لأنه حقق لى من نعمه فى هاتين السنتين كل رغبة أمديتها وطلبتها ... حتى لقد كان يؤاكلنى وينام إلى جوارى ولا يخفى عنى سراً .

# [ بيتان فارسيان في الاصل ، ترجمتهما : ]

لو أننى استطاءت أن أنسى عواطفك الرقيقة ،
 فاتكن غمومى بمقدار أياديك على ، لا يحصيها عكد ... !!

وإنى أقسم بالله أن حى لك لا يتمبل الزيادة

ولوكان في دخيلتي مثأت الآلاف من القلوب بعدد بنبور الخشيخاش ... !!

وكما أننى لم أغفل الإشادة بأستاذيتى له فهو أيضاً لم يهمل حق تلهذته لى ،وقد علم أن عالم الجهل ظفاى ، وأن عالم العلم نور الى ، وأن العلم هو ماء الحياة ، وأنه إذا استطاع كالخضر أن يحرى ماء الحياة فى مزرعة قلبه ، وأن يغرس غُصن المعرفة فى فؤاده فإن اسمه سيبقى خالداً أبد الدهر.

### [بيتان عربيان في الأصل]

العلم فيه جسلالة ومهابة والعلم أنفع من كنوز الجوهر أنفي الله الله أنفع من كنوز الجوهر أنفي الله الله الله أنفي الله الله أنفي الله الله أنفي الله الله أن الطبيعة الآدمية يزداد ميلها أيام الشباب إلى الملاعب والملاهى ، غير أن خاطره الوقاد الذى تستمد الشمس والقمر ضياءها منه قد بكر في طلوع صبحه الصادق وجعله في تزايد واطراد ، فدفعه ذلك إلى أن ينقش على صفحات

<sup>(</sup>١) [ المراجع ] ربمـا تـكون كلة • ومرِّه • أصلح من حبث المني من كلة • عصره • (٧) راحة الصدور

قلبه درر علم الخط وغرره ، ولم يجز له أن يبدى فى هذا الشأن شيئًا من الغفلة والإهال ، فأصبحت النكات العلمية والدقائق الحكية ، علومة لرأيه المنير ، وتكشف له صبح اليقين عن ليلة الشك الداجية ، واستطاع أثناء شبابه واعتدال ربيعه أن يغرس أشجار العلم فى مجارى قلبه لكى يحصد فى خريف الشيخوخة ثمار الراحة واللذة ويدرك ما فيه من لطف ونعمة ؛ وكا أن أمور العالم منوطة ومربوطة بالأوقات والساعات فإن دنيا العلم مربوطة بأعوام الشباب وأيامه ؛ لأنه لو أراد شخص أن يغرس شجرة فى بستان فى زمن الشتاء ليجنى ثمرها فيه لما استطاع أن يتحقق له وجه المراد ولما استطاع أن يقطف ثمرتها ؛ و إن الشخص الذى يقضى شبابه فى اللهو والعبث لغير مستطيع أن يعرف شيئًا فى شيخوخته أو أن يحصّل فيها ما فاته من علم .

مثل: « مَنْ لم يتعلم فى صِغَرِه لم يتقدَّم فى كِبره» (١)

.. وبحكم هذه المقدمات فإن الصدر شهاب الدين قد ترك كسب المال وعلى المنال . وقال :

[ شعر عربي في الأصل: (٢) ]

رَضِيناً قِسْمَةَ الجَبَارِ فِينَا لَنَا عِلْمُ وللأعــــدا، مالُ فإنّ العِلْمَ بافي لا يَزَالُ فإنّ العِلْمَ بافي لا يَزَالُ

[ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : (٢) ]

\_ ضرب ماك بجرب هذا المثل: وهو أن الناب إذا كان سعيد الفأل.

<sup>(</sup>١) فن ورقة ؛ (ب) .

 <sup>(</sup>۲) اظل تذكرة الشعراء لدوانشاه (طبع ليدن س۲۱). ومجان الأدب ج ۱ س ۲۲
 وهذه الأشعار مندوية إلى الإمام عنى رضى الله عنه .)

 <sup>(</sup>۳) شاهنامه د س ۷۸ س ۱ ۱ — ۱ ۱ ، س ۶ س ۹

- فإن الوعل يقع في شباكه دون وعي ، حتى ولو طارده نسمير من الوراه
   وصيّاد من الأمام . . . ! !
  - وإذا تكاسل المرم في وقت الاعمال ، فإن الايام لاتتمبل عايه .
  - ـ وإن شهاب الدين لكثرة ما تعلم ، لا تجد له مثيلاً في أيّ فن . . . ! !
- ولقد بلغ رتبة ً رفيعة ً في العقل والمعرفة ،
   بحيث لايستطيع أحد أن يرى له ضريباً في هذا الزمان(١).

و إلى أدعوا الله أن يوفقه فى عافيته وعلمه ، وأن يمتمه بشبابه وأحبابه ، وأن يثبت أطناب خيمة جاهه فى أوتاد الدوام ، وألا يجمل يدالسوء تمتدإلى أيامه وأن يجمل حدائق أفراحه تزدهم بورود المراد ، وأن يجمل عين الأحزان غافلة عن ساحة هناءته ... بمحمد وآله .

ولقد تتلمذ لى ولأخوالى كذلك كثير من أولاد السكبراء والملوك وأركان الدولة ، وتفاخر بتلمذته علينا فى الخط والعلم كل شخص عرف بالبلاغة فى العراق وخراسان ، وكان أصحاب المناصب والوزراء والمستوفون وأكثر كتاب الدولة ينتسبون إلى كاشان وكانت كاشان مسقط رأسى ورأس أخوالى فكان هؤلاء يفاخرون قائلين إن زين الدين مواطن لنا ، واشتهر باسم المكاشى، وصار الحال فى سائر أنحاء العراق أنه كلا رثى خط جميل قالوا إنه خط المكاشانيين أو إنه مأخوذ عن المكاشانين ، و إن جميع من كانوا يفدون على خدمة السلطان طغرل بن آرسلان من عسكر خراسان الذين أقبلوا على العراق ومن عسكر بغداد وعسكر

<sup>(</sup>١) [ المراجع ] يبدو أن البيتين الأخيرين من نظم مؤنف الكتاب فقد ذكر فيهما صديقه شهاب الدين الذى سبق الإشارة إليه في الصفحات المابقة .

<sup>(</sup>٧) المراجع : ترد هذه الـكلمة في المكتب العربية بالقاف فبكتبونها • فاشان •

<sup>(</sup>٣) المراجع : هو خال مؤان السكتاب محود بن محمد بن على الزاوندى وقسد ذكر في جملة مواضع من السكتاب .

الشام وعسكر آذربيجان ورسل الأنحاء والأطراف ، وكانوا يرون خالى ، كانوا يقرّون له بفرط العلم ويقولون : « إن زين الدين لا مثيل له على وجه الأرضين » وكان الخط من قبله في الغالب في أيدى الجهلاء ولكنه بحمد الله مشهور في أنواع العلوم ، يعرف الأدب معرفة كاملة . ونقد حدث في سنة سبع وخمسين وخمسائة في مدينة كاشان التي فيها منشأ الأدب والتي تعتبر مجالا لفضلاء لغة العرب أنه أنشد في حضرة «المعين الساوى» مستوفى السلطان قصيدة عربية نالت استحسان الفضلاء جميعاً ، محيث قرروا أنه لا يوجد على وجه الأرض شخص آخر مثله ، استطاع في مثل سنه — أى في السنة الثامنة عشرة من عمره — أن يبلغ ما بلغ في الخط والشعر . وما زال خالى هذا انصدر الكبير ، فريد الزمان ، — أطال الله بقاء د — يرسل إلى يومنا هذا إلى كل واحد من أصحاب المناصب الرفيعة قصيدة أو مقطوعة بالعربية أو الفارسية .

وله فى الإنشاء عبارات فى النرسل لا تتأتى لأى مترسل ، ولا يوجد [س٠٥] فى بلاد العراق قاطبة أستاذ كبير من علماء الفقه والكلام لم يحصل العلم على يديه سنوات طويلة ، ولم يكن له ثانٍ فى محافل المناظرة من حيث جريان عبارته و بيانه .

مثل : « خير المواهب العقل وشر المصايب الجهل » .

[ بيت فارسى فى الأصل، ترجمته ]

إن خبر هبات الله هو العقل ، وأما الجهل فصيبة على الدرام وشر .

وقد قال الحسكماء . « إن خير المواهب هو المقل والعلم ، و إن شر المصائب هو الجهل والإثم » .

و إلى أحمد الله أن «زين الدين» كان له التقدم في المعرفة بحيث أن فصلام المراق وخراسان كانوا يتتبمون حركاته وأقواله . فلما قال في وقت من الأوقات

ر باعية جعل رديفها هذهالعبارة : « فارغ باش » ( أى أهنأ بالا ) قالوا على منوالها بضعة آلاف من الرباعيات . وهذه هي الرباعية :

[ فارسية فى الأصل ، ترجمتها كما يلى : ]

ـ لا لوعة لى إلا لوعة الاشتياق إليك . . . فاهنأ بالا ... !!

ولا حب لى إلا حبّـك حتى أوضّـع كى قبرى . . . فاهنأ بالا ... !!

ـ فياروحى إنى أقسم برأسك مادمت حيا :

إن تراب قدمك سيكون تاجا لى . . . فاهنأ بالا ... !!

وقد أنشد فى شهور سنة سبع وسبعين وخمسائة قصيدة بالعربية فى مدح عزيز الدين المستوفى على شاكاة «لزوم ما لا يلزم » (1) يتخلص فى كل يبتين منها إلى وجه من أوجه المدح لم يسبقه إليه أحد ، ولقد أقر له بالفضل فضلاء قم وكاشان والرى رغم عداوتهم له ، فقد كان يخالفهم من حيث المذهب ، لأنه كان حنفياً ، وكانوا يعادونه اذلك ، بالإضافة إلى منافستهم له فى الفضل ، ومع ذلك فقد قالوا : « إن أحداً لا يستطيع أن يقول نظيرة لهذه القصيدة » والفضل ما شهدت به الأعداء ... !!

وهذه مي القصيدة :

ذَهَبَ الشتاء فمرحبًا بذهابه (٢) وأتى الربيعُ يَميسُ فى جِلْبابِهِ والثلجُ ذابَ من الشِتاء كأنَّه حُــّاد مَوْلاناً الوزير ببابهِ[م ٢٠] وانسَابِ مِنْ أَرْوَنْد أَزْرَقْ مائِهِ مثل انسيابِ الأَيْمِ حَوْلَ شِعَابِهِ

<sup>(</sup>۱) المراجم: خير تفريف لهذا الضرب من المعر عو ماكتبه المعرى نفسه في مقدمة ديوانه الذي اشتهر بهذا الاسم ( انظر النزوميات طبع مصر سنة ۱۸۹۱ م) ص ۹ - ۲۳ .
(۲) المراجع: أخذ النقاد على الشاعر قوله « مرحباً بنهابه » باعتبار أن الذاهب لا يقال له: مرحباً ولا شك أن القصيده بها مواضه كثيرة تختلف صاغتها عن الصياغة العربية الصحيحة.

تُخْيى نَدَاوَتُهُ القَفَارَ كَأَنْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ والشمسُ حلَّتُ في العَسلاء بمنزل تَرَبُّو على الأجرام فوقَ قِبابِهِ بَهَرَتْ عيونَ الناظرين كأنها عَزَمَاتُ رأيك جَدَّ في إلْهَا بِهِ وَتَرَى الصَّبا طيباً كأيام الصِّبي فوقَ الرَّبي بَحْتَرُ فَصْلَ ثيابِهِ طابت ورقَّت في الغداةِ كأنَّهِ الْحَالَقُ مُولانًا لدى أُنْحَ ابِهِ والنرجِسُ الغضُّ الطرىُّ تُجَمِشُ طُرَرَ البَنَفْسَجِ فِي مُتُونِ هِضا بِهِ وَ تَبَسَّمَتُ زَهُمُ الْأَقَاحِي غُذُوَّةً كُولَيِّهِ يَفْتُرُ مِلْ، إهابِهِ وَتُرَى الطيورَ عِلَى الغصونِ تَرَّنَمَتْ فَي مَوْضِعٍ نَزْمٍ عَقِيب سَحَابِهِ والمندليبُ كَأَنَهُ فِي لَحْنِبِ مَدَّاحُ مُولانًا بِصَدْر جَنابِهِ مَلِكُ الصُّدُور عزيزُ دين نُحَمَّد مُرْدِي العُدَاةَ وْمَرْ تَجَيَّ أَحْبَابُهِ ذُو هِمَّــة عَلَتْ السماء فَذَ لَلَتْ برَزين وطأَتَهَا سَنَامَ شهـــابه مَوْلًى تَسَمُّ فَى المَالَى شَائِحًا لَيْعِي النِّواظِرَ مُحَسِّراً لِطِلابِهِ كُمْ رايةٍ أَنكِيتُ بِثاقبِ رأبهِ وكتبيةٍ أَفَلَّتَ بسطرٍ كتابِهِ يُوحَى إليهِ من وراء حِجِــابهِ ياطالبُ الإقبال جُوْتَ عن الهُدلى أَمْمِنْ تَرَ الإقبال تَخْتَ رَكَابِهِ بحرُ بمــــوجُ من العطايا كنَّه شرقا وغربًا من زخور عُبابه إيهاً ... وقصَّرُ لا تُشبهُ كفه بالبحرِ ... أينَ البحرُ من أضرابهِ يكنى صروفَ الحــادثاتِ صَرِيفُهُ والليثُ معتَمِدٌ على أنيا به [س ٥٠] ا لو كان حاتمُ طبِّيء حيًّا لَمَا واراه إلا الفضـــل مِنْ أثوا بِهِ سحبانُ يَسَحَبُ في الْحَجَالَةِ ذَا يُلَهَ الوكان أَصْغَى عَنَدَ فَصَلِ خِطَا بِهِ

رأَىْ إذا هجم الخطـــوب كأنهُ ﴿

قِدْماً غرابُ البَيْنِ يَا لِغَـــــــرابهِ إِ قد كان عَفَّــــرَ وجهُّهُ بترا بهِ فَلَمَا يضيقُ العيشُ من أسبابه سيوراً وراء المال من أربابه أُوَّبُ الزمان بمخلَّبَيْهِ وَنَا بِهِ رَهُ الكواكب طافياً كَحُبَا بهِ

هدی بدیرهٔ خاطر قد گَدّهُ تَحَاُّهُ عِن أَحبُ بِهِ وَدَيَارُهُ أَ ما نالَ من باب جَدًى ولَطَالَـا واللهُ أُودَع رزقَـــه في كَفَّه فلزمتُ بيتى وأتخذت قناعتى لولا مواهبُكَ السنية هَــــدّنى لا زالَ سيفُكَ فوقَ أعناق العدى دُمْ في النُّلَى ما لاح في تَجْر الدُّجَي وَتَعْلُ عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِدَى أَحْسَا بِهِ

وقد قال هذه القصيدةفي ليلة واحدة ، وطلبه «عزيز الدين» عند صلاة العصر ثم استدعاه إلى حضرته في الصباح ، ولتي منه تشريفاً خاصاً وألبسه خلعة فاخرةً من ألبسة الوزراء . وآخذه أحد الحاضرين على قوله : مرحبًا بذهابه ، لأن مرحبًا تقال للآتي . فقال « ظهير الدين الكَرَجي »(١) —واحد عصره وفريد دهره — « إن مرحباً تقال للشيء الذي يُستَحَبّ ، فإذا انقضي شتاء همدان وجب أن يقال مرحبًا مائة مرة . . وأن زين الدين ليمدح على ذلك . . . ! ! . » رحم الله أمثال هؤلاء السادة فإنَّ نكتةً واحدة من مقولاتهم لتفضل قصيدة برمتها.

مثل: « ذهب الناس و بقي النسناس » .

وقد أراد مؤلف هذا السكتاب العبد الفقير محمد بن على بن سلمان الراوندي أناله الله مناه في دنياه وعقباه ، أن يتلو تلو زين الدين فأدرك جزءاً [ س ٥٠ ]

<sup>(</sup>١) خواجة ظهير الدين السكرجي هو أحد فضلاء أواخر القرن السادس . اشتهر ف فن لانشاء واليان ( انظر مرزيان نامه لسمد الدن الوراويي س ٥ ) .

من كل . وإذا كان قد تخلف عن بعض مقاصده بسبب الفتور والتشويش والحن التى حدثت فى العراق فإنه قد بلغ أقصى مراده فى أيام دولة ملك العالم سلطان بنى آدم غياث الدنيا والدين أبى الفتح كيخسرو بن السلطان قلج آرسلان خلد الله ظل دولته ، وهو ينعم الآن فى ظل هذه الدولة بيمن إقباله ، و ينشر فى بلاد الروم الفضائل التى كسبها أهل خراسان والعراق من أقاربه . و بفضل دولة هذا الملك المادل سيتم إحياء العلوم فى هذه الديار ، فإنه سيعمل على أن تكون آثار أهل الروم كا كانت من قبل سائدة فى جميع أرجاء العالم .

#### شعر :

إِنَّ آثَارَنَا تَدُلُّ عليناً فَانظُرُوا بعادَنَا إِلَى الْآثَارِ (١)

وسيحرص على أن تصبح علوم الفقه والكلام ولفة العرب والخط والأدب والشعر الفارسي والعربي متداولة على السنتهم في هذه الناحية . وكما كان مشايخي وأساتذتي في همدان مثل السيد الإمام شيخ الإسلام « فحر الدين البلخي » والسيد الإمام قطب الإسلام «صفى الدين الإصفهاني» و «بها الدين اليزدي» وغيرهم من كبار الأثمة — رحمهم الله — لهم الخظوة والمكانة لدى سلاطين آل سلجوق وأتباعهم في عمالك العراق وأطر اف خر اسان ، فإني أيضاً سأصير غرساً لدولة السلطان القاهم، داعياً لهذه الدولة بالتأييد والتأبيد المتصلين ، وأن تشر بركات تعليمي وتعلمي و إفادتي واستفادتي على أيام هذه الدولة ، وأن يحصل أعقابي من دولة السلطان وإفادتي واستفادتي على أيام هذه الدولة ، وأن يحصل أعقابي من دولة السلطان القاهم، القاهم — عقباً بعد عقب — ما حصله من نعم وتكريم أسلافي الماضون وأخلافهم الباقون من دولة سلاطين آل سلجوق ... رحم الله الماضين مهم وأبق الباقين ، وإذا لم يكن لي حتى الآن ما يشجعني على الاشتغال بالأدب وقول الشعر

<sup>(</sup>١) المراجع : في روابة أخرى ( هذه آثارنا تنف عليها ) .

كا يجب، فإن عظمة هذا السلطان ستجلو أبكار الأفكار بحيث تكون لها لطافة الصورة وكثافة الصلة لتكون مشجعة لى ، فالأدب طلاب الناس دائماً وإذا كسدت سوق العلم فإنه لا يسلم من التصرفات الخائنة . [ ص ٥٦ ] شد (١)

باب الدواعي والبواعث مُعْلَقُ قالوا : تركت الشعر ،قلت أ : ضرورة أ خَلَتِ الديارُ فلاَ مديخُ كُرِ تَنجَى منهُ النوالُ ، ولا مَلِيخُ كَيْعْشَقُ ومن العجايب أنهُ لا يُشْتَرَى ومع الكساد نُجَانِ فيه وَ يُسْرَقُ و إنى أدعو الله تعالى أن يهب ذلك الملك ، الراعى للعلم ، الناشر للعدل ، الحريصَ على الدين ، النافذ الرغبات ، مزيدَ التوفيق في مكارم الأخلاق أكثر مما مى متوفرة لديه ، بحيث إذا قدر للماوك الماضين أن يبعثوا من قبور المات إلى دائرة الحياة ، وأن يلبسوا - بإعادة الحياة الثانية ورجوع النفس الناطقة إليهم - لباسَ العمر من جديد ، لاعتبروا واجباً عليهم أن يقتدوا بأخلاقه المرضية ، وأنْ يتقبلوا عاداته الجميلة ، ولبادروا بالخضوعله حاملينله الغاشيةدافمين له الجزية ، فني أيام هذا الملك السعيد الميمون التتيّ أصبح نور عدله كـقرص الشمس ينشر شعاع رأفته على بسيط الأرض و بساط الزمان ، وُرَيْنُزل العالمين فى ظلّ عناتيه وجناح عاطفته ورعايته . و إنى أدعو الله تعالى أن يطَرز رداء مفاخره الملكية بطراز المدل والفضل ، وأن يرفع سرادق جلاله وحشمته الذي يُسَتَظَلُّ به من الشمس الى أوج كيوان (٢٠) ، وأن يجعل حدَّ سيفه الحافظ للملك ، الناصر للدين والدولة ... مرتماً لأرواح أعدائه ومشرعاً لأشباح المعادين لدولته بحق محمد وآله .

<sup>(</sup>۱) الأيات تشاعر المروف إن اسعاق إبراهيم بن يجيى السكلي الغزى الشاعر المروف الذى كان يبيش فى القرن الحامس الهجرى ( انظر ترجته فى تا يخ أبن خلسكان فى حرف الأنف ) (۲) المراجم : كيوان على وزن إيوان هو زحل بالمرية وهو فى السهاء السابعة ( انظر : برهان قاطم ) :

# سبب تأليف هذا الكتاب وكيفية الحال فى تأليمه

[س۷٥]

كان السبب في تأليف هذا الكتاب أنه حدث في شهور سنة ثمانين وخسمائة أن طلب ملك العالم ركن الدنيا والدين طغرل بن آرسلان مجموعة من الأشعار ، فأخذ خالى يكتبها وأخذ جمال النقاش الأصفهاني (١) يصورها ، وتم لهما بذلك تصوير كل شاعر ، وذكر شعره ، وكتابة بعض المضاحك والهزليات ، فكان سلطان العالم يزين مجلسه بهذه المجموعة .

وكان يصنع بعض المضاحك لأنه كان لطيف الطبع ويسميها « بالغيبية » ، وحكى لى أمبر الشعراء وسفير السكبراء «شمس الدين منوجهر شصت كله » (۲) قائل قصيدة آل « تتماج » الحكاية التالية ، قال : إنه في هذه الأثناء وصل السيد الأشرف إلى همدان وأخذ يطوف بالمكتبات ينظر أقوال الشعراء المطبوعين فأعطاني مصراعا فقلت على وزنه بضعة أبيات فأصغى إليها راضياً ومدحني وحثني وحرضي قائلا : « اختر من أشعار المتأخرين

 <sup>(</sup>١) كان أحد أصدقاء الشاعر جاء الدين عبد الرزق الأمفهائي وله قصيدة في مدحه يعرف منها أنه كان ماهرا في فن الحط والشعر والإنشاء .

<sup>(</sup>۲) مِن النهرب أن منوچهرى الدامغانى المعروف فى أوائل القرن الحامس كان يحمل لقب و شمست كله ، أيصاً ولا نعرف على وجهه التعقيق إذا كان الناس قدنقلوا الى منوچهرى الدامغانى هذا اللقب بسبب مشاركة الاننين فى اسم منوچهرى أو أن الأمر النبس بين الشخصين . وعلى كل حان يمكن الجزم بأن لقب شصت كله هو لفب الشاعر أحمد بن منوچهرى ، فهو الذى كان ماصرا المؤلف ويجب الاعتماد على قوله . وفى تفسير كان «كله» اختلافات بين أصحاب التراجم ( انظر دوان منوچهرى طبع كاز بحرسكى ، ص ۲ ) .

مثل العادى (۱) والأنورى (۲) والسيد الأشرف (۳) وأبى الفرج الرونى (۱) وأمثال العرب والعجم والأشعار العربية وحكم الشاهنامة قدرما ثتين من الأبيات التي [سمه] يميل إليها طبعك واحفظها وواظب على قراءة الشاهنامة حتى يسلس الشعر قياده لك واجتنب شعر سنائى (۱) والعنصرى (۲) والمعزى (۷) والرودكي (۱) ، ولا تصغ اليها ولا تقرأها فإنها عالية يتغلق طبعك دونها وتحجبك عن مقصودك ، فقال شمس الدين شصت كله : « لقد حققت أنا وجملة من الناس هذه الوصية فبلغنا مقصودنا ونلنا غابة مطلوبنا . »

<sup>(</sup>۱) هو عمادی الشهریاری المتونی سنة ۵۸۲ کان من أهل أنری ، وأكثر قصائده فی مدح سیف الدین هماد الدولة بن فرامرز ملك مازنداران . وتخلصه مأخوذ من لقبه واله جلة قصائد فی مدح السلطان طفرل بن محمد السلجوق ( أنظر فهرست المخطوطات الفارسیة وضع ریو) .

 <sup>(</sup>٢) هو أوحد الدين محمد الأنورى المتونى سنة ٨٥٥ هـ وكان ملكا للشعراء على أيام السلطان سنجر الملجوق .

<sup>(</sup>٣) المقصود به السيد أشرف الدين الحسن بن ناصر العلوى الغزنوى المتوقى سنة ٥٠٥ هـ كان واحدا من شعراء بهرامتاه الغزنوى ، وكان مبرزا في الوعظ والحطابة أيضا حج إلى مكة فلما عاد منها إلى بغداد بال كثيرا من التصريف من السلطان مسعود السلجوق فمدحه بجملة فصائد ؛ افظر فهرست المخطوطات الفارسية وضع ربو .

<sup>(</sup>٤) من مشاهبر شعراه العصر الغزنوى ، واله قصائد فى مدح السلطان ابرأهيم بن مسهود الغزنوى وابنه مسعود ، وبيدو أن وفاته وقعت فى سنة ٤٩٢ هـ ، وهو ينسب إلى رونه من توابع لاهور . ( أفظر حواشى كتاب جهار مقاله ) .

<sup>(</sup>ه) هو أبو الحجد مجدالدين ( مجدود ) بن آدم سنائى من شمرًا، بهرامشاه الغزنوى وهو مؤان • حديقة الحقيقة ، الثنوية المعروفة فى النصوف . وقد مات فى سنة ه ¢ ه .

<sup>(</sup>٦) هو أبو القاسم الحسن العنصرى المتوفى سنة ٣١٪ هـ أو (٤٤١) يكان ملكاللشعراء أيام السلطان محود الفزنوى ، وهو أشهر من أن يذكر .

<sup>(</sup>٧) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الملك المعزى النيشابورى أمير الشعراء أخذ تخلصه من للب الساطان ملك شاه السلجوق ، وكان ملسكا للشعراء أيام السلطان سنجر وقتل في سنة ٢ ؛ ٥ هـ بسمم أفلت خطأ من هذا السلطان .

 <sup>(</sup>۸) هو أبو عبد الله جعفر بن عجد الرُّودكي المنسوب إلى أزودك إحدى القرى الثابعة السعرةند ، وكان من شعراء نصر بن أحمد الساماني ( ۳۰۱ — ۳۳۱ ) ومات سنه ۳۲۹ ( انظر حواني چهار مقاله ) .

# [ شعر فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

- \_ إن الصبح لايتنفس (أى لايشرق) بغير وجهك، وبدرنك لايتنفس أحد أنفاس العشق ... !!
- \_ وإن وصلك لايبلغ منزل الأمل ويتحقق ، إلا إذا تلظتي صاحبه طويلا في منزل الحبالجامج ...!!
  - \_ وإذا كنت قد جلست معك مقدار نفس واحد فإنى لا أتنفس إلا على ذكرى هذا النفس ...!!

فأردت أنا مؤلف هذا الكتاب محمد بن على بن سليمان الراوندى — بلغه الله مناه فى أولاه وأخراه — أن أختار جملةً من الأشمار والمنثورات وأن أسلكها فى مجموع حتى يحفظه الطالبون . فتعذرت أمنيتي هذه لأن نفسي كانت متعبة جداً بسبب نكبات العراق ، وكان قلبي فى غاية اللوعة والأسى ، يحترق لفراق الأحباب ، ويتجرع كؤوس الاشتياق ، ويتحمل مشاق الفراق ، بحيث خشيت أن تنفصل روحى العزيزة عن جسدى المُعنى . وفى وسط هذا البؤس ومطلع هذا النحس لم يكن لطالعي المنكوس و بختى المحكوس أن يستيقظ من نومة الغفلة فقد نكب كبار الملوك وعذب كبار الوزراء ، ولم تستقر الأحوال ، [س٥٥] ولم تتحقق الآمال فاضطررت إلى أن أختار العزلة تاركا الكسب والنوال والجاه والمال .

مثل: « الرضا بالكفاف يؤدى إلى العفاف » (١).

فبسطت بساط القناعة ، وقضيت الوقت فى فراغ ودعة ، فكنت استغرق أثناء بياض النهار فى الاستفادة من العلوم : ثم أنقش على صفحة قلبى أثناء سواد الليل ما استفدته فى المهار ، وأخذت أقرأ علوم الفقه والشريعة ، وأردد على

<sup>(</sup>١) نق برنة ه ( [ ) .

لسابى الذكر والقرآن ، وأونس نفسى بمطالعة كتب اللغة والأشعار العربية والعجمية .

مثل: « من ساء أدبه ضاع نسبه »(١).

# [ بیت شعر فارسی ، ترجمته : ]

\_ إن الأدب خير من الأموال والجلساء، والطبع الحسن خير من جميع القرناه . .!!
وقضّيت أيامى منذ موت السلطان سنة تسمين وخمسائة حتى هذا الوقت
وأنا على هذه الحال ، لا مال لى ولا منال ، ولا أهل لى ولا عيال . فقلت لنفسى:
إن عقلاء العالم الذين اشتغلوا بتحصيل العلوم كان مطمع همتهم ثواب الآخرة
وأن أشد البواعث لهم كان فى الحصول على حسن الذكر فى الدنيا ، لأن حسن
الذكر هو غاية ما يطلبه أهل العالم . وفى الشاهنامه (كتاب الملوك) وهى ملكة
الكتب أكثر من ألف بيت فى مدح حسن الذكر وذيوع الصيت .

# [شمر فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

- بفعل الشمس والهواء والماء والتراب ،
   لاينمح أبدا حسن الذكر وطهارة الفول ... !!
- ولذلك فإنى أسعى إلى خسن الذكر ، فإنه وحده هو الذى يبقى
   فى ساحة الأرض ودائرة الساء . . . ! !
- ـــ وبعد الموت تبتى اللعنة . على الشخص الذي يسوء ذكره ... !!
- \_ وإذا لحقك سوء الذكر ، فلن تنظفر بسمادة في الدنيا ولا هناءة في الآخرة...!!
- ــ وحسن الثناء يكثر في الدنيا ، للملك الذي يجعل تاجه وعزم، لخدَمْة الآخرين ... !!
  - فافعل ذلك إذا وجب أن يطول حسن ذكرك.
  - فإذا لم تشأ البتاء ... فلا تفعل أفعال الخير ... !!

<sup>(</sup>١) فق ورقة ؛ (ب) ،

- وقد قال مؤبلا من المؤابذة . إن الموت إذا اقترن بحسن الذكر [س ٦٠]
خير من أن يميش المرء حياً يشمت به أعناؤه . . . !!
- وإذا أردت أن يبتى ذكرك عالياً ،
فتأمل . . . ولا تنا بقلبك عن أصابه ألم وكرب . . . !!

وقد دعا ابراهيم الرسول ـ صلوات الرحمن عليه ، وكان حبر الماة ووالد الأمة والخليل الجليل ومعمر الكعبة - دعا ربَّبه فقال: « واجْمَلْ لى اسانَ صدق في الآخرين»(١). وأيا كان تفكير المقلاء فإن الوصول إلى حسن الذكر لايتأتى بالمال والبنين ولا بكثره الحسب والنسب ، ولا يبقى حسن الذكر إلا بتصنيف الكتب والأشعار القيمة ، ولا يبقى للناس ذكر إلا بالفوائد العامية ، ولا يبقى للملوك من سائر ما يجمعونه من الخزائن والدفائن والجواهر الزواهر إلا الخير الذي يصنعونه من المال الحلال. فالصدقة سبب في ثو اب الآخرة ، وقد جعلو ا مقابلها عشرة أضماف ، قال الله تعالى : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » (٢) ، ولاشك أن أوقاف المدارس والخانقاهات إنما تبذل للدرس ولنيل ثو اب الآخرة . فإن الخزانة يأخذها الوارث ، والمرأة يأخذها زوج آخر ، والجواد يدخل في ملك شخص آخر غير صاحبه ، ويغير على هذه الأشياء المغيرون . فأما المدرسة أو الخانقاه إذا صنمت لوجه الله فإنها تبقى حسن الذكر إلى يوم القيامة كما تجلب ثواب الآخرة . قال رسولنا محد المصطنى عليه الصلاة والسلام: «ليس لك من مألك إلا ما أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأبقيت » فجعل الإفناء في مقابل الأكل، والإبلاء في مقابل اللبس، والصدقة في مقابل الإبقاء.

وقال كذلك : « إذا ماتابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاث : صدقة جارية .

<sup>(</sup>١) سورة التعراء ، آية ٨٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ، آية ١٦١ .

وعلم ينتفع به ؛ وولدصالح يدعو له بالخير (() فالصدقة الجارية هي التي ينفقها الملوك في بناء المدارس والوقف عليها ، و إنشاء المساجد والأربطة والعيون والقنوات حتى ينتفع بها سنة بعد سنة ، وحتى يصرف ريعها كل سنة على أناس يشتغلون بعلم الشريعة و يميزون بين الخير والشر . و يتصدقون بنو ابها في كل يوم [ س ١٦] على روح الملك الذي أنشأها . ومن الواجب على الملوك أيضاً أن يبذلوا المال حتى ينشئ الشيراء القصائد في مدجهم فيحفظها الآخرون ، وحتى ينشدوا الشعر في أعقابهم فينالوا منهم صلته فتبقى حية مكارم أخلاق آبائهم . ويصل الناس بذلك إلى كال العلم . فهنذ كانت الدنيا ولا بدلها من حاكم .

[شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

\_ إن العالم لاَيبتي بغير جاكم ، فإذا مات حاكم تولى حاكم آخر مكانه . . . ! !

\_ وما دمت تعلُّم أنك لن تطيل البقاء في الدنيا

فلماذا تضع تاج الحرص والطمع على مفرقك ... ١١.

\_ وإذا علا إيواننا حتى بلغ فى رفعته الكواكب

فلا نصيب لنا فيه إلا خيمه واحدة . . . ! !

ــ يتغطى أديمها وأركانها بالتراب، وفي أرجائها الحوف والوهن والعناء والبلاء...!

\_ ولن يكون لك معين إلا ماتفعل من خير

فاستمع إلى هذه النصيحة عن شيخ حكم عارف

قال: إن كل من يولد، لابد أن يدركه الموت

سواه أكان ملكاكبراً أم رجلا حقيراً . . . ! !

ــ وأن ذهب فريدون وهوشنگ وجشيد (٦)

وكلُّ من أتى من لاشيء ، يعود إلى لاشيء في لحظة . . . ١١ -

<sup>(</sup>١) حديث معروف ( انظر مثكاة المصابيح ، باب العلم ) .

<sup>[</sup> المراجع : جاء في الجامع الصغير للسيوطي ج ١ ص ٣٥٠ بهذا النص : • إذا مات الإنسان لمقطع عمله إلا عن ثلاث صدقة جارية أو علم ينتشم به أو ولد صالح يدعو له • ] .

<sup>(</sup>٧) الراجع : جمعهمن ملوك الفرس الأقدمين ، ملوك الدولة الأسطورية التي تسميع بالبيدداذية .

- ـــ لقد ذهبوا جميعاً وتركوا لنــا أماكنهم
- ولم يبق أحد منهم في هذه الدنيا الفانية . . . ! !
- ــ لقد ذهبُوا جميعاً ، وبقينا في أماكنهم ، وكثيراً ماقرأنا عن أعمالهم وأتجاده . . !
  - ـــ فَأَنْفَقَ كُلُّ مَالَدَيْكُ ، وَلَا تَجَهُّدُ فَى التَّوْفَيْرِ لُوَلَدُّكُ `
    - فقد قال الشيخ الحكم لرجل عاقل كريم:
- ـــ إن الذي أعطاك ولداً لاهل لان يرزق الشجيرة، التي نبتت منك . . . . إليه

وعلى أية حال قالد كر الحسن يبقى الشخص الذى سلك سبيل العدل ، وخالط الكبراء وآنستهم ، واختار مجال أقاضل الشعراء والندماء ففيهم يبقى الذكر خالداً والصيت منتشراً ... شعر (١)

لَوْلَا جَرِينُ والفَرَذْدَقُ لَمْ يَدُم ذَكُرُ جَمِيلُ مِن بَنِي مَرْوَازِ وَرَكَى ثَنَاءَ الرُّذَ كِي تُحَلِّدًا مِنْ كُلِّ مَا جَمَعَتْ بَنُو ساسان ومَوكُ غَسَاءً الرُّذَ كِي تُحَلِّدًا مِنْ كُلِّ مَا جَمَعَتْ بَنُو ساسان وملوكُ غَسَاءً وملوكُ غَسَانًا فَي غَسَاءً وملوكُ غَسَانًا فَي غَسَاءً وملوكُ غَسَانًا فَي غَسَاءً وملوكُ غَسَانًا فَي غَسَاءً وملوكُ غَسَاءً وملوكُ غَسَاءًا وملوكُ غَسَاءً وملوكُ عَسَانًا فَي غَسَاءً وملوكُ عَسَانًا فَي غَسَاءً وملوكُ عَسَانًا فَي غَسَاءً وملوكُ عَسَانًا فَي غَسَاءً وملوكُ عَسَاءً وملوكُ عَسَاءً وملوكُ عَسَاءً وملوكُ عَسَاءً وملوكُ عَسَاءً وملوكُ عَسَاءًا وملوكُ وملوكُ عَسَاءًا وملوكُ عَسَاءًا وملوكُ وملوكُ عَسَاءًا وملوكُ وملوكُ

[ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته (٢) ]

إن الملوك الذين كسبوا حسن الذكر ... !!
 قد مضوا جيفاً ولم يبق منهم شيء إلا حسن الذكر ... !!

وكان لانو شروان كثير من الكنوز

ولكن لم يبق له منها إلا حسَّ الذكر ١١٠٠٠١

لذلك ونتيجة لهذه المقدمات نبين لي في سنة تسع وتسعين وخمسمائة أنا مصنف هذا الكتاب محمد بن على بن سليان الراوندي - عمره الله - أن خاود الذكر

<sup>(</sup>۱) من تصیدة لإبراهیم بن عی بن عیان الغزی بمدح بها أبا عبدالله مُکشرَ بمبن المبلاء صاحب کرمان ( انظر تاریخ چهانسگشای النجوین ج ۱ مس ۱۹۳ ) .

<sup>(</sup>٢) اظر لباب الألباب طبع ليدن بهج ١٠ص ١٠٠

<sup>(</sup>٣) هذان البيتان من قصيدة و رشيد ألدين الوطواط ، في مدح السلطان قطب الدين عمد خوارز مناه .

يكون بتصنيف الكتب، ففكرت فيأن أكتب تصنيفاً وأؤلف كتاباً لايستطيع الزمان أن يبليه ولا الأيام أن تمحّو مسودته إلى توم القيامة ، يبقى تذكاراً لى إذا جار الزمان كمادته فَحَرَّعَنى كأس الموت المتزعة ونعانى الغراب إلى مسامع الأحباب .

ولما كنت قد حصلت العلوم في دولة آل سلجوق ، وكان مشابخي وأساندى من أكبر المؤيدين والمعضدين لهم ، وكانو اهم أنفسهم قد أنشأوا مدارس العراق وأبنية الخير في سائر الآفاق ، فإنني أردت أن أجعل هذا الكتاب باسم سلطان من سلاطين السلاجقة ؛ ولكن مرادى ظل في قبضة التعذر ، وظلت أمنيتي لا تتحقق ، حتى فتح «أنطاليه (۱) » ملك العالم السلطان القاهم عظيم الدهم عياث الدنيا والدين أبو الفتح كيخسرو بن قلج ارسلان خلد الله ملكه فتيسر له بذلك ما لم يتيسر لأى ملك غيره من إعداد الجيوش وقتل الأعداء . فرأيت واجباعلي أن أجعل هذا الكتاب باسمه الشريف ، وأن أقدم له هذه الرسالة وتقديراً لفضله .

<sup>(</sup>١) المراجع : أنطالية ، بوزن أنطاكية إلا أنها باللام مكان السكاف ، بلد كبير من مشاهير بلاد الروم ونال البلغى حصن منبع على أشط البعر ( أنظر معجم البلدانُ ليانوت ) وتُسمى الآن أحياناً آداليا وثقع على الساحل الحنوبي للإناضول .

# فهرست كتاب راحة الصــــدور وآية السرور وترتيب مستودعاته من فنون العلوم

بدأت كتابي بحمد الله والثناء على كبريائه ، ومدح المصطفى (صلم) [ س ٦٣ ] وذكر أهل بيته وصحابته وسائر أئمة الدين من الصحابة والتابمين وعلماء الإسلام والمسلمين ؛ ثم مدحت السلطان (أى أبا الفتح كيخسرو بن قلج ارسلان ) وأوردت القصيدة التي من إنشأني في حقه ، ثم ذكرت أحوالي وسبب تأليف الكتاب، ثم أتبعت ذلك بذكر سيرة الملك العادل كيخسرو، وسأذكر بعد ذلك على سبيل الاختصار تاريخ ملك آل سلجوق ورسوم سلطنتهم ، وأذكر أحوال الشعراء المتأخرين وشعرهم الذي قالوه في حضرتهم ، وسأجعل في آخر كل فصل يتعلق بذكر سلطان من سلاطينهم دعاني للملك كيخسرو، وقصيدة في مدحه ، ثم أكتب فصلا في آداب المنادمة والشراب ولعب الشطر بح والنرد، وفصلا في الرماية وركوب الخيل وآداب القصر والصيد والحرب والحفل، ثم أكتب فصلا مطولا نظماً ونثراً في بيان بنص أسرار علم الخط التي لم يستطم أحد إظهارها حتى الآن ، وفصلا في الغالب والمغاوب ، و بضعة فصول في الأدوية والأشربة التي تقوى الباه ، ثم أختم الكتاب ببعض الأضاحيك والهزليات لكي يتسلى بها متصفحوه إذا أصابهم الملل مما به من جدّ ومما به من حكايات العظاء ، ولكي يطالعه بسبب ما فيه من هزل قصار النظر الذين حرموا متع المكلام ، ولسكي يقرأ كلشخص محامد أخلاق هذا الملك صاحب السيرة الحيدة

وَالْأَيَامِ السَّيَدَةِ ، وَحَتَى يَبَقَى ذَكَرَهُ مُحْسَلِّداً عَلَى مَدَى الْأَيَامِ ، وَيَبَقَى اسْمَهُ مَا بَقِي النَّذِهِمِ .

ولقد أسميت هذا الكتاب الشريف باسم « راحة الصدور وآية السرور » و إنى لأنوقع أن ينظر الكبراء إليه بعين الرضا والقبول، منسضين أعينهم عما به من هنات « فعين الرضا عن كل عيب كليلة (۱) » ، عافين عما قد بجدونه فيه من سهو أو خطأ أو خلل أو زلل ، وألاً بجتهدوا في القدح فيه و إظهار معايبه .

شعر (۲)

إذا أُحْسَنَ في لفظي نُتُوراً وخَطَّى والبراعةِ والبيانِ فلا تَرْ تَبْ بفهي إن رقعي على مِقدارِ إيقاع الزمانِ

والغرض من هذا التصنيف هو ذكر ألقاب السلطان واسمه ونسبه الشريف فهو هالملك المادل السلطان القاهم عظيم الدهم غياث الدنيا والدين أبوالفتح كيخسرو ابن قلج ارسلان بن مسعود بنقلج ارسلان بن سليان [بنقرا ارسلان<sup>(7)</sup>] الغازى ابن قتلمش بن اسرائيل بن سلجوق » مد الله على الخافقين ظل دولته ، وأدام بقاء سيرته وسيرة أسلافه السابقين من سلاطين آل سلجوق ...رحم الله الماضين منهم وأبق الباقين .

وقد بدأ ملك آل سلجوق بإسرائيل بن سلجوق وهو الجد السابع للسلطان القاهر غياث الدنيا والدين ، و إنى أكتب أنا أبو بكر محمد بن على بن سلمان الراوندى تاريخ دولة آل سلجوق على سبيل الاختصار واستنزل آلاف اللمنات

<sup>(</sup>١) المصراع الناني هو : كما أن عبن السخط تبدى المساويا . وهذا البيت من جه أبيات علم الله بن ماوية بن جغر ( المقد النريد ، ج ١ ص ٢٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) مِن شمر أبى الفتح البـتى ( انظر : يتيمة الدهر طبع دمشق ، ج ؛ ص ٣٢٥ ).

<sup>(</sup>٣) أَضِيفَتُ هَذَهُ الدِّيارَةُ فَى المَثِّنُ وَلَـكُنْ مُخْطُ عَمْلُكُ .

على أرواح وعيال وأموال ونساء وأولاد كل من يجذف من هذا الكتاب حرفاً أو كلمة أو يتناوله بالزيادة والنقصان ، أو يطمن فيه و يتصرف في محتوياته ، لأن هذا الكتاب أصبح معتبراً في نظر العالم واستحسنه الناس جميعا ؛ والحر تكفيه الإشارة .

ولقد كتب هذه التو اريخ من قبل - على عهد سلطان العالم طغرل بن ارسلان ابن طغرل رحمه الله - ظهير الدين النيسابورى الذي كان أستاذاً للسلطان إسر ١٠٠ ] ارسلان والسلطان مسعود كما كان أستاذاً لى ، لسكى يطلع عليها السلطان القاهم عظيم الدهر كيخسر و خلد الله دولته ، حتى يعلم أن التسبيح والتهليل هما حلية الملائكة وأن العلم والعبادة هما حلية الأنبياء ، وأن العدل والسياسة هما حلية الملوك .

ومن أوجب العاوم التي يجب على الماوك معرفتها - بعد علم الشريعة وما يحتاج إليه من الطاعات والتوحيد وأصول الدين - علم سير الماوك وأخبار السلاطين وتو اريخهم . فإنهم متى وقفوا على ذلك وقرأوا سيرة كل واحد منهم وطريقته ، وعلموا حاله ، اختاروا لأنفسهم خلاصة مكارم أخلاق الماضين ، وما كان سببا لحسن ذكرهم في الدنيا ، ونوال المثوبة والمغفرة في الآخرة ، فتقبلوه وجعلوه قدوة . ولقد وضعت الكتب والمجلدات المطولة أو المختصرة في هذا المعنى . وما من شك في أنه لم يوجد في ملة الإسلام بعد الخلفاء الراشدين وخلفاء بني العباس من هم أشد ورعاً وأعلى قدراً من سلاطين آل سلحوق . ولقد حدث في وقت من الأوقات ورعاً وأعلى قدراً من سلاطين آل سلحوق . ولقد حدث في وقت من الأوقات

<sup>(</sup>۱) شه س ۱۹۸۶ س ۱۹۸۸

أن أرساوا رسولا من دار الخلافة – عظمها الله – إلى حضرة السلطان السعيد ركن الدنيا والدين هأبي طالب طغر لبك » محمل إليه عهد الخليفة بأنه قد منحه سلطنة العالم وحكم بني آدم ؛ فَقَبَّل السلطان عهد الخليفة وأعاده . وكان كا بلغ مدينة قرأ له المقربون آية «قل اللهم مالك العلك توقي الملك من نشاء » إلى نهاية الآية ؛ فاستدعى السلطان كاتباً وأمره أن يكتب على ورقة جيسلة بخط حسن ه بسم الله الرحمن الرحمي ، قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من نشاء » (1) ولم يكتب شيئاً غير ذلك ، و بعث بها إلى دار الخلافة إجابة لرسالتها إليه « والله يؤتى ملكه من بشاء» (٧) «و يختار ما كان هم الخيرة» (٧) ولم تظهر في عصر [س ٦٠] من العصور أعمال الخير التي ظهرت في دولة سلاطين آل سلجوق وأيامهم من العصور أعمال الخير التي ظهرت في دولة سلاطين آل سلجوق وأيامهم السعيدة من حيث إحياء معالم الدين وتشييد قواعد الإسلام و إنشاء المدارس والأربطة والقناطر والإدرارات والأوقاف على العلماء والسادات والزهاد والأبرار، وأثاره في ذلك ظاهرة في سائر ممالك الإسلام ، مصراع : إن أثارنا تدل علينا .

[ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

\_ إذاكنت ملمكا كبيرا أو ذليلاحقيراً ،

فلا مستقر الك إلا في أعماق التراب المظلمة . . . ! !

- ــ فأين الكبراء أصحاب التيجان والعروش ، وأين الفرسان المنتصرون (<sup>1)</sup> . . . ؟ ا
  - وأين الأبطال العقلام، وأين الأمراء والقواد . . . ؟ !
- ــ لقد توسدوا الراب، وغطتهم قوالبه، فما أسعد من لم يزرع إلا الحير (°)... ١٢
- فلسوف يموت كل من ولدته أم ، وسيضطرا لملك فىالنهاية إلى تسليم الملك ... !!

<sup>(</sup>۱) قرآن کرم سورة آن عمران ، آیة ۲۱ کتب السلطان طفر لبك مذه الآیة شمسها پلی السلطان مسمود الغزنوی ( انظر اا ج ۹ س ۳۲۳ . )

<sup>(</sup>٢) سورة القرة ، آية ٢٤٧

<sup>(</sup>٣) سورة القصص ، آية ٦٨

<sup>(</sup>١٤) شه ۽ س ١٤١١ س ٢٥ — ٢٦

<sup>(</sup>ه) ايضاً ١٤١٢ س آ - ٢

\_ وسيمجو الموت كل ديوان ، وسيحلم كل قصر وإيوان(١) . . . ! !

وإن اقتداء ماوك هذا الزمان بآثارهم المستحبة وسيرهم المستحسنة سيكون سبباً في تأكيد دينهم ودولتهم وتأسيس قواعد ملكهم وسلطنتهم و وقد حرمت أنا الداعى لدولتهم محد بن على بن سليان الراوندي من نعم السلطان طغرل بسبب قوصر عمره ولكن العلماء الكبار من الشيوخ والأساتذة فازوا جيماً بنيم آل سلحوق .

. [ بيت شعر فارسي في الأصل ، ترجبته ﴿ ] .

\_ إن حظتى لم يسر لي نصيباً من عطايا الملك ،

فاذا أستطيع أن أعمل وقد قدر لى ألا يكون لى فيها نصيب . . . ! !

ولقد حصلت العلم وهو أحسن منال وأجمل مال فى أيام تلك الدولة ، ولذلك لم يؤذنى أننى لم أخصل شيئاً من حطام الدنيا .

وقد سَرَّنَى أَنَى منِ الْمَالِ مُقْتِرُ [س ٦٧] ولا الوجهُ مبذولُ ولا العِرْضُ منهُوبُ

كا سرى أنى من الفضلِ مُسوسِرِ

ولوأنه فضلٌ من الرزقِ محــــوب<sup>(٢)</sup>

[ بيتان من الشعر الفارسي ، ترجمتهما : ]

یامن سعیت وراه الجاه فأطلت التدبیر ،

وسعيت للحصول على المسأل فصرت في أضطراب وتفكير . . . ! !

\_ افترض أن العالم كله قد فني ... فهل تستطيع أن تنال ما لم ميقدًر لك ... ؟ ١

<sup>(</sup>۱) شه س ۱۵۳۵ س ۹

 <sup>(</sup>۲) من قصیدة مؤید الدین الطغرائی فی مدح نظام الملك وزیر السلطان محدد وهی مشتملة
 علی ۷۹ بیتا ، مذا مطلعها :

لمن في عراص البيد نشوق مطاورب بدر سما رجع الحداء الأعارب ( اظر ديوان الطنرائي ، طبع المسطينية ، س ه ۱ وما بعدها ) .

وسأذكر بعد ذلك بقدر ما يستطيع أن يستوعبه هذا التصنيف حال العدل على أيامهم وكيفية ملكهم وتاريخ أنسابهم مع بيان ابتداء نهضتهم وحركتهم في طلب الملك ، ومدة عمر كل واحد من سلاطينهم ، والوقائم الغريبة التي وقعت على عهد دولتهم المينونة .

وسأورد أسماء وررائهم وحجابهم وقوادهم وصورة كل منهم حتى يقرآه السلطان القاهم غياث الدين ويلحظه بنظره الأشرف ، ويقع لديه موقع الحمد ومحل الرضا فيرى أنه لم يبق مما فعلوه من المساعى الجميلة ومما جمعوه من الأموال والخرائن والدفائن والدرر والجواهر والخيل والسلاح إلا الخير الذى فعلوه ، وإلا المدارس والمساكن التي بنوها ويدرس فيها العلماء يومياً علوم الشريعة ، فتصل مثوبتها إلى أرواح 'بناتها . وسيظل حسن الذكر مدخراً بواسطتها حسا العالم باقياً — لملكشاه ، ومحود و بركيارق ومحمد وطغرل ومسمود الذين بنوها في دارئ الملك إصفهان وهمدان .

وسيظل لهم الثواب الجميل والثناء الجزيل ما دام فيها الدرس والتحصيل . فإذا أصاب بناء منها خلل فإصلاحه من مال الأوقاف التي أوقفت عليه . فأما إذا سعى ظالم إلى تخريبها فإن ثواب بناتها سيكون مضاعفاً ، ثواب لقاء فعل الخير ، وثواب لقاء ما أصابهم من ظلم .

مثل: « اعتبر بمن مضى قبلك ، ولا تكن عبرة لمن يكون خلفك (١).

<sup>(</sup>۱) من ورقسة ۱٤ (۱) .

وغرضهذا الكاتب بعدالحت على الخير - أن يقدر القارئون حقوق هؤلاء الملوك على أهل الإسلام، وأن يزيدوا في الدعاء الماضين منهم واستجلاب [س٢٨] الرحمة لأرواحهم وأن يطلبوا من الله عَن وجل أثناء صلواتهم في الليل و بما يقدمونه من الصدقات والصلوات والطاعات، أن يبقى دولة خلفهم السلطان القاهر غياث الدنيا والدين عن نصره، وأن يفسح ملكه و يعلى كلته وأن يمده بنصره وظفره، وأن يجمّل تاجه وعرشه. حقق الله هذه الأمنية بحق محد وآله.

# ابتداء كتاب

# راحة الصدور وآية السرور في ذكر العـــدل ومدح الإنصاف

افتتحت كتابى بذكر العدل لأنه جماع سيرة الملك العادل غياث الدين ؛ وبالعدل كانت عمارة الدنيا وأمن العالم في كل العصور . قال الله تعالى : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان و إيتاء ذى القربى و ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكر ون (١) » .

وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة » .

صدق الله وصدق رسوله . فالله يأم بالعدل، والرسول يحدث بالعدل ؟ فكل ما يتعلق بعمل ما فيه طلب للخير للناس داخل في عبارة « يأم بالعدل » وكل ما يتعلق بعمل الخير مدرج في « والإحسان » وكل ما يتعلق بالشفقة والرحمة وصلة الرحم داخل في عبارة « و إيتاء ذى القربي » وكل ما يمنع عن الزنا والفسق والفجور موجود في عبارة « و ينهى عن الفحشاء » . وكل ما يتصل بالربا وأكل الحرام والظلم موجود في كلة « والمنكر » وكل ما يتصل بالأخلاق السيئة من حسد و بغض موجود في كلة « والمنكر » وكل ما يتصل بالأخلاق السيئة من حسد و بغض السلطان القاهر أبا الفتح كيخسرو – خلد الله ملك مواظباً على المحاسن [م 17] عجتنباً للمساوى عند قال أكبر الأنبياء وأفضلهم محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام عجتنباً للمساوى عند قال أكبر الأنبياء وأفضلهم محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام :

<sup>(</sup>١) قرآن سورة النعل ، آية ٠٩٠

« عدل ساعة خير من عبادة سبمين سنة » . فإنه إذا عدل الملك استطاعت الرعية في ظلال الأمن أن تشتغل بعبادة الله فتؤدى في كل ساعة ما يساوى عبادة سبعين سنة ؛ ومتى كان عدل الملك سبباً في هذة العبادة فإن الملك يكون مشاركا في ثوامها و يبارك الله له في عمره وماله و نعمته وعياله و بيته .

مثل: « العدل أقوى جيش ، والأمن أهني عيش » (١).

[شعر بالعربية:]

إِن فريذون لم يكن مَلَكاً ولا من المِسْك كان معجوناً العدل والجود نال مَكُنُ مَريذونا(٢)

### [ شعر فارسي في الاصل، ترجمته: ]

- إن فريدون لم يكن ملاكا طاهراً ، ولم يكن مخلوقا من المسك والعنبر . . . ! !
- \_ ولكنه نال العظمة بالعدل والكرم، فَحَجُمهُ واعد لَ تَكُنُن ْ فريدونا(٢) ... ١١
- ــ فالدنيا ياولدي لاتدوم لك . . . فذار من الحرصوتجرع الاحزان<sup>(١)</sup> . . . ! ١
- ومن الواجب الهرب من الملك الظالم ، لأن القيامة تقوم به في هذا العالم . . . ! !
  - فإذا عمرت الدنيا بالعدل والإنصاف ،
  - يعمر بك العرش ... وتسعد بك حظوظ الناس (°) . . . ! !
  - ــ ويبتى لك تاج الملك وعرشه ، وتصيرهاندًا ، سعيد الحظ،نَــيُّر القلب . . . ! !

<sup>(</sup>۱) فق ورقة ؟ ١ ــ ب ·

 <sup>(</sup>٢) المراجع: ربما كان من أخير لو أنه أثبت الشطرة الأخيرة من هذين البيتين كما وردت ف المجم في ماريخ ملوك العجم. فقد وردت فيه على هذا النعو:

فيدواً نصف تـكن فريدوبا ، .

<sup>(</sup>۳) شه س ۲۶ — ۲۶.

<sup>(</sup>٤) شه س ٤٧ س ٢٤ .

<sup>(</sup>ه) شه س ۱۷۸۷ س ۲۸ .

فأما إذا ظلم الملك والعياذ بالله والعياذ من سخطه - فإن الرعايا يعجزون عن العبادة ، وعند ذلك يكون للرعية من الله عز وجل واب مضاعف : واب [٠٠٧] لأبهم نووا العبادة ولم يستطيعوها بسبب ظلم السلطان ، وتواب آخر بسبب ما ينالهم من ظلمه . ولا شك أن شؤم هذا الظلم يعود على روح الظالم وماله وعياله حتى تزول البركات جميعها عن مملكته .

مثل: « من استعمل العدل حصَّنَ اللهُ ملكه ومن استعمل الظلم عَجِل الله هلكه (۱)».

وقد قال الرسول عليه السلام ما معناه: « إن الرعية إذا ظَلَمَتْ فإنها لاتهلك ما دام المَلِكُ عادلاً (٢) » لأن النشو، والنماء يزيدان في سائر الأشياء في أيام الملك المادل. وقال محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم: «لقد ولدت في أيام الملك العادل». وقد حكى أن سلمان جلس يوماً على بساطه فنظر شخص إليه ورآه في الهواء ، فقال: إن ما أعطاه الله لسلمان لم يعطه لأحد غيره. فسمع ذلك سلمان فقال: إن ما يطلبه الله من سلمان لا يطلبه الله من أحد غيره. وقال الحكماء: « إن العدل ميزان الله الذي وضعه للخلق ونصبه للمق فلا تخالفه في ميزانه ولا تعارضه في سلطانه ، فاستعن على العدل بَخَصُلتَيْن قلة الطبع وشدة الورع » (٢) . وكان رسول الله صلوات الرحن عليه يخطب في يوم من الأيام فوردت على لسانه هذه الآية : « اعملوا آل داود شكراً » (١ فقال : « من أوتى ثلاثا فقد أوتى مثل ما أوتى داود » فقالوا يا رسول الله ماهي ؟ فقال : « العدل في الرضا والنصب ، ما أوتى داود » فقالوا يا رسول الله ماهي ؟ فقال : « العدل في الرضا والنصب ، والقصد في الغني والفقر ، وخشيةُ الله في السرّ والعلانية » .

<sup>(</sup>١) فق ورقة ١٤ (١) .

<sup>(</sup>٢) المراجع : هذا الحديث مروى بالفلوسية في أصل الكتاب .

 <sup>(</sup>۳) فن ورئة ۱۱ ( ا ) .

<sup>(</sup>٤) قرآن ، سورة سبأ آية ١٠٠

### قال أولا العدل في الرضا والغضب .

إبيت فارسى فى الأصل، ترجمته: ]

ــ اصطنع العدّل يا قرة عيني ، [ س ٧١ ]

سواء أكنت في نسمات الرضا أم في نيران الغضب ... !!

فن الواجب على المرء ألا يميل كل الميل إلى شخص ينعم برضاه ، وألا يجور على شخص يتلفى فى نبران غضبه ، فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه كان يحد واحداً من الناس فشتمه فأعطى عمر درته لآخر وقال له . أكل الحد ، قالوا يا أمير المؤمنين ... لم أعطيت الدرة لآخر ؟! فقال : لأنه شتمنى فأغضبى ، و إلى أخشى أن تزداد حدة ضربى بسبب هذا الغضب فلا يكون الحد من أجل الله ... !!

وقال ثانياً : القصد في الغني والفقر .

إبيت فارسى في الأصل، ترجمته: ]

\_ إذا كنت غنياً أوكنت فقيراً ،

فلا تعط ما هو أقل من الكفاف . . . ولا تسرف كل الإسراف . . . ! !

فيجب القصد فى الغنى والفقر ، و إيتاء حقوق الناس بحيث لا ينقص المرء حقاً فى وقت المسرة وضيق اليد ، و بحيث لا يعطى زيادة إذا انبسطت اليد ، و بحيث بأخذ ما يكون أخذه حقاً ، و يعطى ما يكون عطاؤه حقاً و بحيث يكون فى كل حال منقاداً لأمر الله مطيعاً ، له فلا يعمل وفقاً لهوى القلب ولالمراد النفس.

حكمة : « صَيِّر الدين حصنَ دولتك والشكر َ حَوْزَ نعمتِك ، فكل دولةٍ يحوطها الدين لا تُغْلَبْ وكل نعبة يحوزُها الشكر لا تسلب<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) المراجم: وردت هذه العبارة في الأصل بنصها العربي المذكور .

يقولون إن المأمون أرسل في وقت من الأوقات أربعة من الرسل إلى أطراف مملكته ، وأعطى كل واحد منهم جواداً يساوى ألف دينار ، وأعطى كلا منهم ثلاثة آلاف دينار ثم أمر فأحضروا له مو بذ المجوس فقال له : كم كان مقدار أكبر عطاء منح أيام ملك أنو شروان ؟ قال المو بذ : أربعة آلاف درهم . قال المأمون . إنى قد منحت اليوم أربعة رسل مقدار اثنى عشر ألف دينار قال المو بذ : إن ص ٧٧] انو شروان كان يعطى من ماله ، و بقدر الحق ، ولم يكن يخشاه أحد إلا المذنب .

مثل: « من ساءت سيرته زالت قدرته » .

فلزم المأمون الصمت وأمر أن يطلعوه على صورة أنو شروان . فلما فعلوا رأى وجها كالقمر بادى النضرة وفى إصبعه خاتم من ياقوت أحر لم تقع عين المأمون على مثله من قبل ، وقد كتب عليه عبارة : « إن الخير هو العظمة وليست العظمة هى الخير » .

وقال النبي في مهاية الحديث بضرورة « خشية الله في السر والعلانية » .

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

ـ راع جانب الرحمن ، في كل حال من السر والإعلان .

ويجب على المرء أن يخشى الله تعالى فى السر والملانية ، وأن يصنع ما يصنع لوجه الله ، وأن يتيقن من أن ما يقوله يعلمه الله ، وأن ما يفكر فيه يعرفه الله ؛ فإذا تذكر هذه المعانى الثلاثة فإنه يكون قد حقق « حق خشية الله فى السر والعلانية » .

وخير العدل هو ما يطلبه المرء المسلمين وما يتمناه لنفسه ؛ وأن يمتنع عن أن يفعل مع الناس ما يكره أن يفعله أحد منهم معه .

[ بيت فارسى فى الاصل ، ترجمته : ]

ــ حذار أن تصنع أمراً من الامور مع شخص من الناس ، لو أنه صنعه معك لاصبت بالسوء والاذي . . . 11

مثل: « بالراعى تصلح الرعية ، و بالعدل تملك البرية » (١).

حكوا أن أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه نادى فى موسم الحج فقال : « أيها المسلمون إنني أرسل إليكم العال حتى يدفعوا الظلم الحاصل بينكم فإذا وقع عليكم ظلم منهم فارفعوه إلى حتى أدفعه عنكم » . وحكوا أيضاً أنه تأمَّل شخصاً من الأشخاص في يوم من الأيام فظنه مجرماً فضر به بدرته . فقال الرجل : ياعر ... إنني إن كنت صالحًا فقدظ المتني وإن كنتُ مسيئًا فإنك لم تحسن [٣٣٠] الصنع بي لأنك لم ترجرني عن السوء في البداية . قال عمر : لقد صدقت القول فخذ قصاصك مني ...!! وحكوا أيضاً أن أمير المؤمنين عمر عند ما ولى أبا موسى الأشعرى على العراق تطاول عليه شخص في الكوفة فأمر أبوموسي أن يضر بوه وأن يحلقوا رأسه ، فوضع الرجل شعره في كيس وذهب إلى أمير المؤمنين عمر وقص عليه القصة، فقال له عمر :أنت صاحب الحق، وتشفع عنده لأبي موسى حتى يعفو عنه . قال الرجل: لن أعفو عنه ؛ فكتب عمر رسالة إلى أبي موسى يقول له فِيها : إذا وصلك الرجل فأذن له حتى يقتص منك ، وأن يفعل بك مثلما فعلت به . فلما وصل الرجل استشفع أبو موسى وأصحابه لديه حتى يقبل العفو ولكن الرجل . . رفض طلبهم . فأحضر أبو موسى سوطاً وموسى للحلاقة ليكنه من أن يقتص منه . قال الرجل: سأقتص منك على باب الجامع كما فعلت معى . فتوجه أبو موسى إلى باب الجامع ، وخلع ملابسه ، واجتمع خلق كثيرون ، وأمسك الرجل بالسوط

<sup>(</sup>١) فق ورقة ٩ (ب) .

والموسى ، وقال : السلام عليك ياأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ... لقد عفوت عن أبى موسى ووهبت لك مثوبتى ، لكننى أردت أن يعرف الخلق أن الله عز وجل قد أعز دين الإسلام بعمر بن الخطاب بسبب عدله .

مثل « كن بعيد الهمة إذا طلبت ، كريم الظفر إذا غلبت ، جميل العفو إذا قدرت كثير الشكر إذا ظهرت »

وحكوا عن على بن عيسى وكان وزيراً لأمير المؤمنين المقتدر بالله أنه سأل وما رجلا من بنى أمية . ماذا كان السبب فى زوال ملككم . . ؟ قال لقد شغلنا بالملذات واعتمدنا على الوزراء فَقَدَّ مالوزراء منفعتهم الشخصية على منفعتنا ومنفعة الرعية وأخنى الوزراء عنا حقيقة الأحوال وظلموا الرعية ، ويئس الرعايا من أن ينالوا انصافهم منا . . .

مثل: « من طال عُدْوَانُهُ زال سلطانه » (١).

ولقد قرر الوزراء خراجا ثقيلا على القرى فتركها الفلاحون وخربت [ س ؟ ٧] الضياع فقلت أموال الخزانة ، وضعف الجند ونفرت قلوبهم منا، وتو دد إليهم الأعداء فانحازوا إليهم ، وكانت غفلتنا السبب في ذلك جميعه لأننا لم نتبين حقيقة الأحوال . قال أنوشروان : «ما عَدَلَ من جار وزيرُه، ولا صَلَحَ من فَسَدَ مُشِيرُه » (٢)

وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه : إننى لم أترك أمراً صغيراً يستفحل بل تداركته في مبدأ أمره فقطعت دابره .. فلا جرم إذا تحدث الناس إلى يوم القيامة عن عدل عمر .

و بجب على الملك أن يكون له هيبة في قلوب الظالمين والجائرين حتى تمنع خشيته ظلمهم وجورهم . ويجب أن يكون متواضعاً حتى يتيسر للمظلومين طلب

<sup>(</sup>١) فق ورقة ١٠ (ب).

<sup>(</sup>٢) فق ورقة ٣ (ب) .

العدل منه كما قال عن وجل: « أَذِلَّةٍ على المؤمنين أَعِزَّةٍ على الكافرين » (١) فإن العالم يعمر بمنا للملك من نية حسنة وعدل وأمانة وديانة .

مثل: « مَنْ عَدَلَ في سلطانة استغنى عن أعوانه » (٢٠) .

ولا شك أن من يمديده بظلم ويرفع سيفه بجور فإنه قد أباح دمه وآذى نفسه وماله وعياله .

# [رباعية فارسية في الاصل، ترجمتها: ]

- إن الظالم الذي يصنع الكباب لنفسه من قلوب الفقراء ،
   إذا تأملت حقيقة أمره . . . فإنما هو يأكل لحم نفسه . . . ؟ ؟
  - \_ والدنيا عسل ... وكل من أكله يزداد ارتفاع دمه ... وتصيبه الحمى ... ويتألم . . . 11

وفى أيام الديالمه بكرمان وجدوا أثر الكنر فأحضر وه الملك ، وكان صندوقا ؟ فلما فتحوه وجدوا أنه يشتمل على حقتين فيهما حبّتان من الشعير . فلما وزنوها وجدوا كل واحدة منهما مثقالا ... وتعجب الملك فقال : « ما هذا الأمر ... ؟ اطلبوا لى شيخاً مسناً لا يوجد من هو أسن منه حتى أسأله عن حقيقة الحال » فطافو افي سائر ولاياته باحثين حتى وجدواشيخاً مسناً قد تقوس ظهره وتدلت [سه ٧] رأسه إلى الأرض فقالوا له : أيها الشيخ لقد حدث كذا وكذا . . فهل تعرف حلالته ؟ قال الشيخ : لست أدرى ... بجب أن تسألوا والدى فر بما يعرف حقيقة الأمر . . !! قالوا : « هل الكأب ؟ » قال : إن كهلا في الحمة الفلانية اسمه فلان هو والدى » . فلما وجدوه قالوا : هل لك في المحلة الفلانية ابن ؟ وسألوه أن يفسر لم الأمر الذي يطلبونه ، قال : أنا شخصياً لا أعرفه ولكن من المكن أن يعرفه لم الأمر الذي يطلبونه ، قال : أنا شخصياً لا أعرفه ولكن من المكن أن يعرفه

<sup>(</sup>١) قرآن ، سورة المألدة ، آية ٥٩ .

 <sup>(</sup>٣) فق ورقة ١٠ (١).

أبى . قالوا : ألمك والد ؟ ا قال لى والد شاب في المحلة الفلانية . فأحضروا هؤلاء الرجال الثلاثة إلى لللك . وقال الملك : ما أعجب هذه الحال أن يكون الشيخ ولداً لكيل وأن يكون الكيل ولداً لشاب ... !! ثم أمرهم أن يبينوا له حقيقة حالم . قال الشاب : أدام الله حياة الملك ... إن الحالة التي نحن فيها إنما هي بسبب النساء . فلى امرأة طيبة لم تسمح لنفسها أن تكدر خاطرى ، وإذا أمرتها في يوم أن تعمل ألف عمل فإنها لا تقطب وجهها ، ومن أجل ذلك بقيت حتى الآن في نضرتي وشبايى . وأما ابنى فله امرأة تطيعه في بعض الأحوال وتعصيه في بعضها الآخر ، ومن أجل ذلك فقد شاب قليلا وأصبح كهلا . وأما ابنى فله امرأة سليطة لا تطيعه في حال ، ومن أجل ذلك أصبح عاجزاً وشيخاً . . !!

قال الملك : والآن هل تستطيع أن تفسر لى حكاية الحبتين ... ؟!

قال: نعم. إنى إعرف أمرها ؟ فنى العهد الفلانى عاش ملك عادل، وحدث فى عهده أن باع شخص لآخر قطعة من الأرض ، فوجد المشترى كنزاً فيها ، فتنازع والبائع واحتكما إلى الملك . فقال المشترى : لقد اشتريت الأرض ولم أشتر الكنز ، فأصدر أمرك إلى البائع أن يأخد كنزه ... !! وقال البائع : لقد بعت الأرض بما فيها من كنز وليس هذا الكنز من حتى فلن أستطيع أن آخذه ... !!

قال الملك: فليزوج أحدكا ابنه من ابنة الآخر ولتمنحاها الأرض والسكنز حتى إذا كانا ملكا للبائع أو ملكا المشترى فإنه على كل حال لا يخرج من بينكما ، فقعلا ذلك وزرعا الأرض في هذه السنة شعيراً فلما نبت الشعير أمن الملك أن يأخذوه إلى سائر الأرجاء وأن يضعوا هاتين الحبتين في الأرض حتى يبلم الناس بعدداً ثر عدله وهمته (١).

<sup>(</sup>١) اظر حكايات القلبوبي ، طبع كلكنه حكاية ٣٤ .

مثل: « من أساء اجتلب البلاء ، ومن أحسن اكتسب الثناء » (١) .

# [ بيت فارسي في الاصل ، ترجمته : ]

ــ كل من يعمل الإحسان يظفر بالثناء ، فأما المسى. فيجنى ثمار البلاء

وقد ورد فى السكتب أنه قبل أن يقتل قابيل هابيل كانت عناقيد العنب تزن مائة مَن ، وكانت قشرة الرمان تكفى لتسير فيها قافلة برمتها ؛ فلما أريق دم هابيل بغير حق على سطح الأرض انقابت جملة الأحوال .

و يجب أن تحسن نية الملك حتى يظهر أثرها في الدواب والأشجار والأعمار والفلوات فتزيد بركتها ، ومن الحكايات المعروفة في هذا المعنى أن أنوشروان تخلف يوماً عن سائر جنده ، فوصل إلى مزرعة رأى فيها بنتاً ، فطلب منها قدما من الماء ؛ فملأت البنت قدما من عصير القصب وقدمته في كثير من اللطف إلى أنوشروان ، فأخذ أنوشروان يشربه ، وكان في القدح قشة فأخذ يتعهل في شربه ثم قال للبنت : لقد أحضرت عصيراً طيبالو لم تكن به هذه القشة ...!! قالت البنت : أيها السيد لقد وضعتها متعمدةً في هذا القدح لأنك كنت عطشاً ، وأردت أن تتمهل حتى لا يصيبك أذى . فتعجب أنوشر وان من مهارة هذه البنت .

مثل : « إذا أذنبت فاعتذر ، وإذا اعتذر إليك فاغتفر، فالمعذرة بيان العقل، والمغفرة برهان الفضل (٢٠) ه .

وسأل أنوشروان البنت : كم عود من القصب أخرجت منهاهذا العصير ؟ قالت البنيَّة : من عود واحد . فتعجب أنوشروان ، واطلع على خراج القرية في سجلات الخراج فوجده قليلا . فقال انوشروان : يجب أن يزيد خراج هذا المكان فدخله

<sup>(</sup>۱) فق ورقة ۱۰ (ب) .

<sup>(</sup>٢) فق ورقة ٩ (ب) .

كثير ... ثم جاء فى وقت آخر إلى المكان نفسه وطلب ماء . فرجت الفتاة تناب اله الماء وتأخرت قليلا وتعجلها أنوشروان قائلا : لم تأخرت ؟ قالت الفتاة : إن العصير يخرج من قصب السكر بصعو بة فاضطررت لعصر ثلاث قصبات . [ س ٧٧] قال أنوشروان : ولم ذلك ؟ قالت الفتاة : من يدرى فربما تغيرت نية الملك ، فلقد سممت أنه إذا فسدت نية الملك على الرعية رالت البركة من جميع الأشياء . فتمجب أنوشروان ونوى سراً أن يصنع الخير وعاهد الله ألا يؤذى الرعية ، ثم قال للفتاة : أيمكنك أن تحضرى لى قدحاً آخر من العصير ؟ فذهبت الفتاة وعادت قائلة .. أيها السيد ... إن الملك قد حسنت نيته لنا فعادت البركة إلينا . وتعجب أنوشروان و تروج الفتاة (١)

مثل : « خير الملوك من أحسن في فعله ونيته ، وعَدَّل في جنده ورعيته » .

وقال إمام العالم مفتى أصفهان « جمال الدين اليزدى» أنه رأى فى مدينة يزد رجلا اسمه « على علام » كان مسنا ضعيفاً يتوكأ على عصاه وكان شيوح يزد جميعهم يعلمون قصته فقد تَيَبَّسَتْ قدمه اثنتى عشرة سنة فصار يزحف فى السوق كالأطفال. مثل: « من رام السلامة لزم الاستقامة » (٢٠).

فرأى فى منامه فى ثلاث ليال متتالية أن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول له: يا على اذهب إلى السلطان محمد بن ملكشاه فإنه إذا صلحت همته وحسنت نيته ومسح بيده على قدمك نجوت من هذا البلاء وشفيت قدمك فلما حكى منامه لأقاربه تعاونوا فيا بينهم ورتبوا له دابة وحملوه إلى أصفهان فلازم باب قصر السلطان ، وكان كلما ركب السلطان كتب إليه قصة يقول له فيها : إن لدى كلاما مع سلطان العالم فأذن لى بحق الله فى خلوة أحدثك فيها بحديثى ،

<sup>(</sup>۱) ارجع إلى حكاياتالفليوبي ، طبع كلكنه ، حكاية ١١٠ .

<sup>(</sup>۲) نق ، ورقة ۱٦ (ب)

عفائنى الرجل فقير ولقد جنت إليك لهذا الأمرسين مكان يبعد ستين فرسخا . فأمر السلطان رجاله أن يسألوه عنائليه و فعادوا إليه وقالوا له « أيها المولى [ س ٧٨ ] الله شخص مسن قد يبست قدماه يقول إنه وأى مناماً يريد أن يحكيه السلطان فأمر السلطان فأحضر وه إليه واختلى به .

، مثل يالصبر على النصّة يؤدى إلى الفرصة (١) .

وروى على علام منامه للملك عدوظن السلطان أن ما قاله ربحا كان حيلة الناخذ شيئا من للمال . فقال للشيخ : إذا كان مقصودك أن تنال شيئا فخذ ألف دينار ، وعُد من حيث أتيت . قال على علام : « إننى لم آت أطلب ذهباً بل إن رسول الله بعثى إليك لأرفع همتك فتحسن نيتك ، مع برعيتك ، وحتى تمسح بيدك على قدمى فتتبدل على سعة ببركة همتك وحسن نيتك » فسح السلطان بيدك على قدمى فتتبدل على سعة ببركة همتك وحسن نيتك » فسح السلطان ولكن الرجل قال : « إن الرسول لا يكذب فسن نيتك » فطلب السلطان الما ولكن الرجل قال : « إن الرسول لا يكذب فسنن نيتك » فطلب السلطان الما والمحتمد وصلى ركعتين وسجد الله وعاهده على أن يحسن إلى الخلق ثم رفع رأسه وتطهر وصلى ركعتين وسجد الله وعاهده على أن يحسن إلى الخلق ثم رفع رأسه من سجدته ومسح بيده على قدم على علام فإذا بصوت عال يصدر من قدمه وإذا بعلى ينهيض من مكانه ويلى الله ويذهب إلى الحج مترجلا ثم يعود ولا يقبل من السلطان شيئاً من المال .

مثل: « إن أقرب الدعوات من الإجابة دعوة السلطان الصالح وأولى الناس مثل : « إن أقرب الدعوات من الإجابة دعوة السلطان الصالح وأولى الناس منالا ثابة أمر وبهيء في المصالح » (٢٠) .

وما زالت الأذهان تذكر الحكايات المأثورة عن عمر بن الخطاب وعن عمر الله عنهما . ولقد ذكرت الحكاية السابقة حتى يتأكد

<sup>(</sup>۱) نق، ررقة ۱۹ (۱۱)..

<sup>(</sup>٢) فق ورقة ١٥ (١) .

اليقين بأن همة الملك وحسن نيته يؤثران فى الآدى والحيوان والغلاّت والثمار والمياه وفى سائر الأشياء.

ومن حسن الحظ أن السلطان القاهم، عظيم الدهم أبا الفتح كيخسرو بن قلج ارسلان يتعظ بسيرة أسلافه ، فدعا الله عن وجل أن يهديه إلى العدل والإنصاف حتى يأمن الضعيف في ظل عدله من بطش القوى ، فلا يختطف الخطّاف الخاطف الذباب الضعيف والبعوض التافه ، و يمتنع منقار الصقر عن التهام [ س ٧٩] العصافين، ويتلاشى السم من إبر الزنابير، وحتى تحمر الوجوه المصفرة ، ويزول التضاد والتنافى عن العناصر الأربعة وحتى يستحيل لعاب الأفعوان إلى شهدخالص .

ولا شك أن ما روى عن أسلافه من سلاطين آل سلجوق من عدل وإنصاف ورعاية للخلق، إذا قورن بعدله وإنصافه، فإن عدلم جميعاً بمثابة ذرة إلى جبل. ولقد حكوا أن السلطان محمد بن ملكشاه كان مهيباً وكان أخوه بركيارق لطيفاً وكان يمزح مع جميع الناس. فقال السلطان محمد له مرواريد الكه في أحد الأيام أتحبني أكثر أم تحب بركيارق ؟ قال مرواريد. «يامولاعى: بالله إنى أحبك أكثر من أخيك ولكن أخاك بمتاز عنك بشيء ليس فيك، فإنه أكثر رقة منك، وألطف خلقا، وأما أنت فطلمتك مهيبة». قال السلطان: يامرواريد إعلم أنه بسبب خشية طامتي استطاع الفقراء أن ينامو افي راحة وأمن، في ملك بمتد ألف فوسخ في مثلها. فلو أنني مزحت مع سائر الناس لتجردوا من حيائهم وتجرأوا على . . !!

مثل: « مَنْ حَسُنَتْ سياسته دامت رياسته » ..

و إن السلطان الذي لا يمتاز بالهنية والبأس لا يستريح المالم في ظل حكمه ، ولا تقصر أيدى الظالمين على عهده ، ولا تصلح حال الرعية على أيامه .

مئل « من ضعفت سياسته بطلت رياسته (۱) .

ورووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا جارَ السلطانُ قَحَطَت السَّنةَ » .

وقالوا فى تفسير آية : « قالَتْ نملة يا أيها النّملُ ادخُلوا مساكِنكُم لا يَخْطِمَنّكُم سليان وجنودهُ وهم لا يَشْعُرون (٢٠) قالوا : إن سليان سأل هذه النملة ماذا تكونين فى جملة النمل ؟ قالت أنا ملكتهم . قال سليان : وما مقدار جندك؟ قالت : إن لى سبعين ألف ألف أمير وكل أمير له سبعون ألف ألف قائدوكل قائد له جنود لا يعلم عددها إلى الله تعالى ، وطبقات الأرض السبع جميعها معسكر لجندى ، ولدى علم أنك ياسليان ستعبر هذا المكان فخشيت أن واحداً من جندك [ ص ٨٠ ] يطأ بقدمه واحدة من النمل فأوخذ بذنبها يوم القيامة ، فأتيت من الطابق السابع يطأ بقدمه واحدة من النمل فأوخذ بذنبها يوم القيامة ، فأتيت من الطابق السابع للأرض لأقودها إلى أماكنها فلا تقع على جريرة (٢٠)

مثل وحكمة : مَنْ كَانَ مرتبتُه على الناس بمرتبةِ الرياسةِ وَمزيّة السياسةِ فَقيقُ عليه أَن يَحفظ بحسن الرياسة مرتبتَه ويستديم بحسن السيرة مزيتَه لتدوم له النعمى ويَسْعَدَ في الدينِ والدنيا<sup>(٤)</sup>.

وقال « محمد بن الحسن الشيبانى » (<sup>٥٥)</sup> رحمه الله : « إذا أخذ من يهو دى في المشرق درهم واحِدُ بغير حق ، وجب على ملك المغرب ومسلميه التوجه إلى المشرق وردهذا الدرهم إلى صاحبه و إلا أُخِدُوا بجريرته لأنهم إذا أجازوا ظلمه صاروا موالى له . »

<sup>(</sup>١) فق ورقة ١١ (ب) .

<sup>(</sup>۲) سورة النمل ، آية ۱۸ .

<sup>(</sup>٣) انظر حكايات القليويي ، طبع كاكمته ، حكاية ١٤٩ .

<sup>(</sup>٤) فق ورقة ١٥ (ب) .

<sup>(</sup>ه) النقيه الجنني المتوفى سنة ١٨٩ .

وجاء هشام بن عبد الملك ومعه قومه ذات يوم إلى عمر بن عبد العزيز فأقبل مجوسي وقال: «يا عمر إن لي قضية معه» ؛ فقال عمر لهشام: « إن له دعوى عايك ، فقم واجلس مقابل خصمك في المسكان المقرر للخصوم » . قال هشام: « إن وكبلي سيجلس معه » . قال عمر : « إن الرجل يطلبك ولا يطلب وكيلك فقم أ . واجلس معه» . فنهض هشام وجاس مع الجوسي فكان كا تحدث المجوسي تطاولُ عليه هشام وشميخ عليه . فقال عمر لهشام : « أتهدده أمامي هكذا . . . . ! ؟ . » فلما رأى المجوسي عدلَ عر قال : « يا أمير المؤمنين ... لقد ورثت مزرعتي هذه عن آبائی وأجدادی ، فلا تدعهم يأخذوها منی » وعرض كل واحد من المتخاصمين سنده ، فكانت حجة المجوسي أفوى من حجة هشام . فمزق عمر سند هشام وقال للمجوسى : « إرجَعُ ۚ إلى زَرْعِكَ » .

مثل: « من أَضْمَفَ الحق وخَذَلَه ، أهاكه الباطلُ وقتله (١) . » [س٨١] فلما رأى المجوسي إنصاف عمر قال: « إنَّ الدين الذي يكون به الإنصاف

على هذه الحال لا يكون إلا حقًا » ثم مَدَّ يده وَ مَزَّقَ الزُ نَاَّر (٢) وأسلم في الحال ،

وكان ذلك ببركة العدل الذي أجراه عمر .

مثل: « من اشتَدَّ ندبيرُه حَسُنَ تأثيرُه » .

خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أَشَدُّ الناسِ عذاباً يومَ القيامة إمامٌ جائرٌ غيرُ عادل »<sup>(٣)</sup>.

وعن ابن عباس رضى الله عنه عن النبي عليه السلام أنه قال : مَنْ ولَّىٰ واليَّا

<sup>(</sup>١) فق ورقة ١٤ (١).

<sup>(</sup>٢) المراجع : الزنار اباس المجوس ، فتمزيقه دلالة على أنه طاق ديانتهم .

<sup>(</sup>٣) المراجم : نس هذا الحديث في الجامع الصغير للسيوطي هو الآتي : • أشد الناس يوم القيامة عذابا إمام جائر ، .

فَبِلْغَهُ عَنْهُ ظَلَمْ عَلَىٰ رَعِيتِهِ وَهُو يَقْدِرُ عَلَى عَزَلِهِ وَلَمْ يَعْزِلُهُ ، فَقَدْ خَانَ الله ورسُولَه » .

قال فى الخبر الأول إنَّ الظلم لا يجب ارتكابه ، فعذاب الظالمين يوم القيامة أشد من عذاب سائر المجرمين ؛ وقال فى الخبر الثانى إنه يجب على المرء ألا يترك شخصاً آخر يرتكب الظلم ، و يجب عليه أن يرد عن رعيته الظلم الذى يصنعه عاله ونوابه معهم . فإزاء هذه الأخبار والأحاديث ، ما أسوأ حظالظالم الذى يقدم على الجور و يفتح باب الظلم والطغيان ، فلقد عَدَلَ الكفرة فى الجاهلية ونفروا من الظلم ورأوا وخامة عواقبه . وما أجل ما ذكره فى هذا الشأن الملك « هرمز » لابنه « برويز » فلما طرب الإبن بقول والده أخذ يشيد بذكر حدّه أنوشروان (١).

## [ شعر فارسي في الأصل، ترجمته (٢) : ]

- وكان الملك (أى هرمز ) يحرص على العدل ولا يتماون فيه ،
   ومن أجل ذلك عوفيت الدنيا وسلت على أيده . . . ! !
  - ومنع عن العالم كل أنواع الدمار والحراب
     ننجت الدنيا بصنعه وأصبحت آمنة الجناب ... !!
- فتنزه وتفر ج وأوقع صيداً كثير العدد، وبدت له عن بعد قرية هانئة آمنة
  - ـــ وكانت حول هذه القرية خُــضرة منصيرة
  - فتمدها . خسرو ، ومدَّ بساطــَه على تلك الحضرة الوثيرة
    - ـ وأخذ يشرب الخر الحمراء على هذه البقعة الخضراء

<sup>(</sup>۱) المزاجع: انوشروان هو والد هرمن وجد پرویز وقد تولی آنوشرو ن ملکالماسانین من ۵۳۱ — ۵۷۹ و تولی هرمن بعده من سنة ۵۷۱ — ۵۹۰ و تولی بعده خسروپرویز ( ۵۰۰ — ۵۲۷ ) .

<sup>(</sup>۲) الشعر مأخوذ من مثنوية و خسرو وشيرين و الشاعر نظاى وهو وارد في المصل الذي تحدث فيسمه الشاعر عن معاقبة هرمز لابنه خسروپرويز ( انظر خسته نظاى طبع طهران سنة ١٣٠١ ص ٦١ ) .

وظل على هذه الحال حتى أدبرت الوردة الصفراه(۱)

ـ فلما ضربت الشمس علمها فوق هذا البساط اللاجوردى (م.۸۲]
ونشرته فوق هــــذا الجدار الاصفر

ولما أخذت تحرق الاعواد فى أثناء هزيمها
 أخذت تمزق علها وتنصب المظالمة (أى تنشر الغلام)

ــ وجعلت طوق عنانها تحت ركابها ، وأحذت تضرب الفلك بالسيف بكلتا يديها

\_ ولما أصبحت عاجزة فى هذه الغبراء الموحشة ألقت بدرعها مثل « عباد الشمس ، (٢) فوق الماء . . . ! !

فطلب الامير و خسرو ، منزلا من منازل هذه الفرية
 وهيأ المجلس فيه للشراب والانتشاء . . . ! !

فكث فيه تلك الليلة وهو يشرب هانثا مع الاصحاب
 جتى اصطبح مع رفاقه الساهرين

وكان يستمع طوال الليل إلى ألحان الارغنون
 وكان يشرب الشراب الارغواني الاحر

وكان يتجرع الأبريق الملىء بالخر المفرحة
 وكان يحيى النفوس والعالم بهذه الخر القانية

وإذا بجواد غير ملجم من جياده أبيض اللون
 يغير على مزرعة ويرعى فيها ، ويعمل فيها فه

وإذا بغلام حلو منغلانه يغير أيضا على هذه المزرعة
 ويقتطف جمله عناقيد من ككر مكة لم ينضج عنبها

\_ فلما كان وقت السحر ، وفصلت الشمس المنيرة ، رأس الليل عن جسد النهار

ووضع الغراب الاسودكرة من الذهب
 تحت جناح الطوطى (كناية عن طلوع الشمس)

<sup>(</sup>١). المراجع : أي حتى غربت الشمس وعابت .

 <sup>(</sup>٧) المراجم : ترجنا كلة نيلوفر (ب ، وعباد الشمس ، وهن زهرة تخرج من الماء عند طلوم الشمس وتنيب فيه عند غيابها وقد استعمل العرب هذه الكلنة بصورتها الفارسية .

- ذهب جماعة من الجهلاء \_ وأنت أدرى بحالهم \_
   إلى الملك فأخيروه سراً بما حدث
- وقالوا: إن خسرو قد ارتكب حاقة ليلة أمس . . . ! !
   وما الفائدة . . . ! ! ولاخشية له من الملك
  - قال الملك : ﴿ إِنَّى لا أُعرف جريرته . . . ! ! ›
    - فقالوا له: و إنه يتابع طريق الظلم دائمًا ،
- وفقد نزل جواده في مزرعة فأكاما ، وأغار غلام، على كرمة دعنان فاغتصبا.
- حوهو يضايق الفتير في أثناءً الليل، وقد وصلت أصوات صنح إلى غير المحارم.
- ولوكان غريباً ، ولم يكن ولداً لك ، لاخذ صاحب المزرعة جميع أمواله وعتاده.
  - \_ وإن الفصَّاد لسَيخير غيرَه مثات الوخزات
  - ولكن يده ترتعش إذا وخز نفسه في عرق من عروقه . . . ! !
  - فأمر الملك فاحضروا خنجراً مشحوذاً ، وأمرهم فتطعوا به أرجل الجواد
    - \_ ثم أعطوا غلام الأمير إلى صاحب الكرم
  - وأعلموا بذلك ماء الورد إلى المـاء الاجاج ( أَىٰ كَـُفَـَّرُوا عَن جريرتهم )
- ــ وأعطوا لصاحب المنزل الذي أنام فيه الأمير كل ماكان بملكه الأمير من عدة وعتاد
  - ثم كسروا أصابع الصنج<sup>(۱)</sup> ، وقطعوا أو تاره الحريرية
  - \_ فانظر إلى مقدار الجزاء الذيكان الملوك يتبعونه من قبل . . . ! !
  - وكانوا يتبعونه مع أولادهم . . . وليس مع الأغراب فحسب . . ! !
  - فأين هذا العدل وذلك الإنصاف، اللذان أجراهما مع ولده على هذا الذحو
    - \_ والآن بهرق الملوك دماء مئات من المساكين
    - ولا يتجَاوزون لهم عن متدار قراضة أو قلامة . . . ! !
    - \_ ولند راجت في الدنيا عبادة النيران ( أي المجوسية )(٢)

<sup>(</sup>١) المراجع : الصنج تدرب السكامة الفارسية ، حِنْكُ ، وهو آلة ،وسيقية ذات أومّار (٢) المراجع : يقصد أن الماس يهملون مراعاة تعاليم الإسلام وكأنهم أرتدوا إلى المجوسية وعبادة النيران ، فلا يتورعون ولا يراتبون الله في أعمالهم .

- بحيث يسح لك أن تخجل من هذا الإسلام . . !!
- ونحن مسلمون ، وأما هو (أى الملك هرمن ) فجوسى
   فإذا كان هذا مجوسياً ، فن يكون المسلم . . . ؟ 1
  - قلا رأی د خبرو ، ما نزل به من مذلة وصفار
     ورأی ما أصابه من هوان واحتقار
- تحقق من أن كل مافعله كان رديئاً ، وأن أباه قد كفيَّر عا فعله من سوء
  - فأخذ يضرب رأسه بيده ، وجلس يفكر في هذا الهم بعض الوقت
    - فبعث إلى الشيوخ المسنين ليشفعوا له ، و لـ كى يأخذوه إلى الملك
  - فربما يتبل الملك شفاعتهم ، ولا يأخذ في الحسبان مامضي من جريرته
    - ولبس الكفن، وحمل السيف الحاد في يده
       ومالا الدنيا بالصراخ والعويل حتى أغام التيامة
- وذهب الشيوخ إلى الملك معتذرين ، وقد سار الامير وراءهم كما يسير الاسير
  - فلًا مثل أمام العرش بكى بكاما أليماً
     وأخذ يتمرغ في الارض كما يفعل المجرمون
  - وقال: أيها الملك لاتؤذنى أكثر بما أنا فيه من عناء
     وترفسع . . . وكن عظما . . . فاعف عن الصفار
  - وترفق بى ، فإننى ولدك العاجز الحائر
     ولاطاقة لولدك أن يتحمل غضب والده ومولاه . . . ! !
    - فإذا كان لى ذنب . . . فدونك السيف فاقطع به رقبتى
       وسيكون على يديك قتلى ، وسيكون منى التسلم لك
      - فإنن أستطيع أن أحتمل كل الآلام فى هذا السييل
         ولكنني لا أستطيع أن أحتمل إغضاب الملك
    - فلاً قال ذلك ، وضع رأسه على الارض فى ذلة وخضوع
       وأخذ يبكى وتنحدر من مآ قيه الدموع

- فلما رأى الجمعُ مقدار صبر الامير واحتماله
   أخذوا يبكون جميعاً في حزن وألم
- ولما بكى الكبار في ألم وأنين ، استحوذ البكاء النديد على الملك أيضا.
  - لأن طفلا صغيراً على هذه الحال من الدلال
     استعاع أن يكون ثاقب النظر على هذا المنوال... !!
    - وإن الولد الذي لا يطلب السوء لدولة والده.
       لا يكون له من والدم إلا الرضا والإقبال
- ـــ فتأمل فيها يفعله معك ولدك. فلسوف يري من أولاده مثل مافعل بك
  - وفى أمور الحنير والشر . . . حذار أن تخضع لولدك فلسوف ينوب عنك ولد ولدك
  - فلما رأى و هرمز ، ابنه السعيد ، ودواه روحه وثمرة قلبه
    - ــ قد امتاز بهذا الذكاء وبهذا التثبت في الرأى علم أن ذلك كله من مواهب العظمة الإلهية
- فقبل رأسه ، وزاد من إشفاقه عليه ، وجعله ولياً لعهده وأميراً على جيوشه .

وغاية رجائى من اللطف الربانى أن يجعل وارث دولة آل سلجوق ، ملك المالم ، سلطان بنى آدم ، غياث الدنيا والدين « أبا الفتح كيخسرو » بن السلطان المادل قاج ارسلان خلد الله دولته ، يحيى تلك المراسم ويدفع غائلة التعصب الواقع بين أصحاب أبى حنيفة وأسحاب الإمام الشافعي فإن التمصب ينتهى إلى العداء ، وعداوة المسلمين وخيمة مشتومة . و إنى أدعو الله أن يوفقه إلى تعمير الأوقاف والمدارس التي أنشأها أسلافه الذين بداركوا الإسلام وشجعوا العلماء وحوا الدين من كل تعصب .

وتحقيقاً لما ذكرته في فهرست كتاب راحة الصدور ، سأبادر أنا الداعى لدولة السلطان بالنصر والتأبيد « محمد بن على بن سليان الراوندى » بذكر سلطنة كل سلطان من سلاطين السلاجقة ومدة دولته وشجرة نسبه على وجه الإجمال والاختصار حتى يقرأ الملك العادل سير أسلافه الحيدة ، و يرى كيف نهضوا في طلب الملك منذ ابتداء حالمم إلى نهاية أمرهم وما كان لهم من محامد الأخلاق ومكارم الأعراق وما اتصفوا به من محاسن العدل والإنصاف فيختار لنفسه ما حسن من سيرتهم إن شاء الله تعالى .

#### فهر ست

#### 

الملك چغرى بك أبو سايمن داود بن ميكائيل بن سلجوق (١) . [ م ٥٥ ]

- (١) السلطان ركن الدين أبو طالب طغرلبك محمد بن ميكائيل بن سلجوق يمين أمير المؤمنين (٢) .
- (٣) السَّلطان عضد الدولة أبو شجاع الب أرسلان محمد ( برهان أمير المؤمنين)(٣)
  - (٣) السلطان معز الدنيا والدين ملكشاه بن محمد ( الب ارسلان ) قسيم (١) أمير المؤمنين (٥).
- (٤) الساطان ركن الدنيا والدين أبو المظفر بركيارق بن ملكشاد يمين<sup>(١)</sup> أمير المؤمنين .
- (o) السلطان غياث الدنيا والدين أبو شجاع محمد بن ملكشاه قسيم (٧) أميرالمؤمنين
- (٦) السلطان معز الدنيا والدين أبو الحرَث (٨) سنجر بن ملكشاه برهان (٩) أمير المؤمنين .

<sup>(</sup>١) عد المؤلف جنرى بك ن زمرة السلاطين ولسكمه لم يذكر عنه شيئا في صفحات السكتاب .

<sup>(</sup>٢) محذوف من هذا الفهرست .

<sup>(</sup>٣) كذا فرزت ، تك ، م .

<sup>(</sup>٤) زن ، تك . و عين ، ، سياست فامه تأليف نظام الملك . و أمين ، .

<sup>(</sup>٥) كان من الواجب بعد ذلك أن بذكر هنا اسم السلطان محود بن المكتاه والمكنه لميذكر لا هـا ولا في سائر الـكـتاب لأن الصنف لم يعتبره من جلة الــلاطين ·

<sup>(</sup> ارجم إلى ذكر بركبارق فيها بعد )

<sup>(</sup>٦) زن و برهان ، ، ع دقسيم ، .

<sup>(</sup>٧) ع · ناظم · .

<sup>(</sup>A) ن آ . • أبو الحرب · . ·

<sup>(</sup>۹) زن و زن . ۰ ءن ۰ .

- (٧) السلطان مغيث الدنيا والدين محود بن محمد بن ملكشاه يمين أمير المؤمنين (١)
- ( A ) السلطان ركن الدنيا والدين أبو طالب طغرل بن محمد بن ملكشاه يمين أمير المؤمنين
- (٩) السلطان غياث الدنيسا والدين أبو الفتح مسمود بن محمد بن ملكشاه قسيم أمير المؤمنين
- (١٠) السلطان مغيث الدنيا والدين ملسكشاه بن محمود بن محمد يمين أمير المؤمنين
- (١١) السلطان غياث الدنيا والدين أبو شجـاع محمد بن محمود بن محمد قسيم أمير المؤمنين
- (۱۲) السلطان معز الدنيا والدين أبو الحرث (۲) سليان بن محمد بن ملكشاه برهان أمير المؤمنين
- (١٣) السلطان ركن الدنيا والدين ارسلان بن طغرل ( بن محمد ) قسيم أمير المؤمنين
- (١٤) السلطان ركن الدنيا والدين أبو طالب طغرل بن ارسلان (بن طغرل) قسيم أمير المؤمنين

 <sup>(</sup>۱) كان يجب بعد ذاك أن يذكر هنا اسم السلطان داود بن عمود تقد حسكم جلة شهور
 ولسكن المؤلف حذفه كما فعل عندما حذف اسم السلطان عمود بن ملسكشاه .

<sup>(</sup>۲) ن ا . • أبو الحرب ، .

## ابتدا. أمر السلاجقة

سنورد فيما يلى ذكر سلاطين آل سلجوق وفقاً الشجرة التى وضحناها فيما سبق فأما ابتداء أمرهم فإنهم كانوا جنوداً موفقين ، وأناساً كثيرين ، تعدادهم كبير ، ومالهم وفير ، لهم من الخيل (الفرسان) والحشم ما يمتاز بالنظام ، ومن الشوكة والقدرة ما يوصف بالتمام ، ومن النعمة والحرمة ما يربو على المرام ؛ وكانوا أناسا يمتازون بالتقوى والدين واليقظة وعدم الإهال ، وقد جاء فى المثل : « من دلائل الإقبال قلة الإغفال» . وكان دليلا على إقبال شأنهم بعدُهم عن الغفله ، ومجانبتهم لدار الكفر ، وميلهم إلى مجاورة دار الإسلام ، وزيارتهم المكعبة ، وتقربهم إلى الأثمة ، وقد جاء فى الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « النظر إلى الكعبة » (الكعبة عبادة والنظر إلى العلماء أحب إلى الله تعالى من النظر إلى الكعبة » (الكعبة عبادة والنظر إلى العلماء أحب إلى الله تعالى من النظر إلى الكعبة » (الكعبة عبادة والنظر إلى العلماء أحب إلى الله تعالى من النظر إلى الكعبة » (الكعبة عبادة والنظر إلى العلماء أحب إلى الله تعالى من النظر إلى الكعبة » (الكعبة عبادة والنظر إلى الواء النهر (۱) فكانت منازلهم فى الشتاء فى « نُور عنورى » وفى الصيف « فى سُفد سمرقند » .

وكان لرئيسهم « سلجوق » أربعة أبناء : إسرائيل (٢٠) الجد السابع للسلطان القاهر، عظيم الدهم، غياث الدنيا والدين أبي الفتح كيخسرو بن السلطان قلج

<sup>(</sup>١) المراجع : جاء كذاك ف كنر العالم . ج ٥ ص ٢٠٤ • مجالسة العلماء عبدة ٠ .

<sup>(</sup>۲) يمنى فى سنة ۲۷۰ .

<sup>(</sup>٣) زت و يغو ارسلان المدعو إسرائيل ، زن . يغو ارسلان ؛ 1 إ ارسلان .

المراجع : يقول الأستاذ عجد إفبال ناشر النص الفارسي لكتاب راحة الصدور إن صحة هذا الإسم « ينو » بتقديم الياء المثناة التعنية على الباء الموحدة وقد ذهب إلى ذلك المستصرق الألماني ماركوارت

ارسلان خلد الله ملكه ، وكان إسرائيل أكبر أبناء سلحوق وأكثرهم علماً وأرجعهم عقلاً . فلما جرىعليه ظلم محمود بنسبكتكين وغدره نهض إخوته وأهله وطالبوا بالثأر له ، فاستطاعوا أن يستولوا على الملك وأن يؤسسوا لهم ولأعقابهم ملكة فسيحة ودولة عريضة ، فنعمت الدنيا بهم ، وعمرت بعد لهم ، حتى أدركتهم عين السوء فنكب أكثر أولادهم وحبسوا فى القلاع ، وإنى أدعو الله تعالى أن يرسل من نسل إسرائيل رجلا فى حكمة سليان يجعل ملكه الموروث نسخة ونموذجا لعهد أوشروان ، ويكون فى قدرة سليان يخصل له الإنس والجان والملائكة والوحوش والطيور فتقف جميعها أمامه خاشعة تمد له أسمطة الخدمة ، و ينفسح العالم لركابه عيث يكون السير فى سلطنته مرحلة « غدوها شهر ورواحها شهر »(١) و يا ربى ويا إلى يوم البعث والقيام . . . ثبت أطناب دولته وأكتب لها الدوام إلى يوم البعث والقيام .

وأما بقية إخوة إسرائيل فكانوا عبــــارة عن : ميكائيل ويونس<sup>(۲)</sup> وموسى بيغو<sup>(۲)</sup> .

## [ بيت فارسى فى الاصل ، ترجمته : ]

وقد وهبهم الله كما يليق بالملوك ، كبيراً عاقلا طيب الارومة والمحتد

فلما اصطلح السلطان محمود بن سبكتكين مع « إيلك خان<sup>(١)</sup> » ونزل محمود

<sup>(</sup>١) سورة سأ آية ١٢.

<sup>(</sup>۲) زن ، زت ، ۱۱ – لم تذكره .

<sup>(</sup>٣) زن ، تک ذکرت نقط ه موسی ٠ .

المراجع : انظر النطبق الــابق على كلة • ببنو ، .

<sup>(</sup>٤) أيلك خان هو أحد ملوك الآثراك فيما وراء النهر د وتعرف أسرته باسم د الحانية الافراسيانية ، واسمه هو نصر بن على بن موسى بن ستق وأما الهبه فهو د ايلك خان ، ثولىالسلطنة فيما ببن ٣٨٣ — ٣٠٠ ه ( حواش چهار مقاله ) وقد وقع الصلح بينه وبين السلطات محود في سنة ٣٩٦ ، ولكن يستفاد من السكتب الأخرى ، ثل ناريخ ابن الأثير أن السلطان محود لم يأت شخصيا لعقد هذا الصلح وإنما تم الأمم بينه وبين أيلك خان بواسعة المراسلة وكيتابة =

على شاطى، جيحون، تلاقياً وتقابلا واستظهرا بالمواثيق والعهود واتفقا على [س ١٨] تعيين حدود مملكة كل واحد منهما . وأخذ إيلك خان يتحدث و يمدح مجوداً ويقول له: منذ سنوات وقد وفد على ولايتى أقوام من التركستان، فاستولوا على المراعى الموجودة فى نور مخارلى وسغد سمر قند ، وجيوشهم كثيرة وجنودهم وفيرة وعددهم خارج عن الحصر والعد ، ورثيسهم المقدم عليهم هو سلجوق بن لقان (١١) وله أر بعة أولاد ، وهو محترم الجانب بين فرسانه ، على تمام الأهمية والعدة بين عسكره ، وقد تهيأت له أسباب الملك بما وهبه الله من فرسان أقوياء وعدد كثير من الجند لا يبانه إحصاء ، وإنى أرى أنه لا يمكنك أن تأمن جانبهم إذا نهضت فى وقت من الأوقات وقصدت بلاد الهند وأخشى أن يحدثوا فساداً ، طلباً لولاية أو رغبة فى الاستيلاء على إحدى النواحى ، أو طمعاً فى الملك . فمن الواجب عليك أن تستظهر بهم وأن تطلب المعونة منهم .

مثل: من طال أمله ساء عمله.

فأرسل إليهم السلطان محمود رسولا ذرب اللسان وحمله رسالة مضمونها :

« إننى لنى عجب من تدبيركم وعقلكم ، ولكنكم حتى الآن و بحكم الجوار
لم تطابوا منا طلباً أو تلتمسوا ملتمساً ، و إنى لشديد الرغبة فى مصادقتكم واستمداد

<sup>—</sup> المهود والمواثيق ، وأما الصلحالذي يقصده المصنف فهو الذي تم في سنة ١٩ ؛ (ويقول صاحب زين الأخبار في سنة ١٩ ؛ ) وقد انتقد فيما بين السلطان محود وقدر خان ، وهذا الأخير هو ان أخي أيلك خان الذي سبق ذكره وقد تولى السلطنة حتى سنة ٢٣ ؛ ( ارجم إلى كتاب طبقات ناصري ترجة الماجور رافرتي ( ص ٢١٦ ، ٢٠٣ ، ٤٠٢ ) وعلى ذلك يغلب على الفلن أن المصنف خلط بين هذين الصلحين ( أي الصلح الذي انتقد بين محود وبين ايلك خان ، والصلح الذي انتقد بين محود وبين ايلك خان ، والصلح الذي انتقد بين محود وبين ايلك خان ، والصلح الذي انتقد بين محود وبين قدرخان ) .

<sup>(</sup>١) كذا أيضا فى جت ، ع وترجمة طبقات ناصرى واستنادا إلى بحل فصيعي الحواق ، ولكن بعض الحاق ، ولكن بعض الحراق ، ولكن بعض الحرب جملت بدل ، لقان ، كلمة ، دناق ، أو تقافى ، وممناها فى التركية ، د القوس من الحديد ، انظر ١١ ، زت ، رس ، حس .

المعونة منكم، ولست في غنى على الإطلاق عن معاونتكم. . فإذا لم يستطع جميع الإخوة الحضور إلى فليختاروا واحد منهم يفد إلى مَقَرَى ، ولقد اتخذت مقامى على شاطىء النهر حتى تقصر المسافة بينى و بينكم ، فإذا جاءنى واحد منكم عقدت معه العهد ووثقت معه المواثيق » . وقد دبر محمود هذا الكيد وكأنه لم يسمع المثل القائل : « لا تفتح باباً يعييك سَدُّه ولا ترسل سهماً يعجزك رَدَّه » (1) .

فلما بلغت رسالة السلطان محمود أسماع أبناء سلجوق أخذوا بها [س ١٩] واعتمدوا على الوفاء الإسلامي وعلى صفاء الظاهر والباطن ،فاختاروا أن يرسلوا إليه «إسرائيل » (٢) وكان المقدم المحترم بينهم . فسار إسرائيل إلى محمود وفي ركابه الميمون جيش مشحون . فلما علم محمود بالأمر ، أرسل إلى إسرائيل رسولا على وجه السرعة يستقبله و يقول له : « لسنا الآن في حاجة إلى الاستمداد بجيشك ، وإنما جملة مقصودنا أن ننم برؤيتك والاستظهار بك ، فاترك الجيش في مكانه وتعال أنت مع خواصك وأعيان رجالك » . فعمل إسرائيل بموجب هذه الرسالة وجاء إلى محمود نجر دم من جيشه .

مثل: « من اقتحم اللجَّةَ أَتَافَ الْمُهْجَة » .

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

فلما أقبل « إسرائيل » بالغ محمود في إكرامه ، وأجلسه على العرش إلى جواره وعنى بتقريبه ، والترحيب به ، والاهتمام بأمره ، ثم قال له في أثناء الحديث

<sup>(</sup>۱) فق ورقه ۱۸ وكذلك أمثال الابشيهي ( مجانى الأدب ج ۲ ص ۷۳ بتصرف يسير ) (۲) ۱۱: ارسلان ، زن ، رص : : ييغو ارسلان .

« عند ما نذهب إلى بلاد الهند لغزو الكفّار يلزمنا جيش جرار نسير به إلى هذه الديار ، وينتج عن ذلك أن بلاد خراسان تبقى معطلة مهملة ، ولى رغبة في أن أعقد معكم ميثاقاً وتحالفاً على أنه إذا خرج على عدو أو ثار ثائر وأحتجبت إلى مدد استعنت بخيلكم وفرسانكم ».

وأجاب إسرائيل قائلا: « لن يكون منا تقصير عن خدمتكم . . . » وقال محود : « و إذا عرضت لنا حاجة فبأى أمارة يصلنا المدد . . . وما مقدار عدد . . . !؟ »

وكان إسرائيل يعلق قوسه فى ساعده ، ويتدلى من رباط ردائه سهمان ، فأخذ سهماً منهما وأعطاه لمحمود وقال له : « أرسل هذا السهم إلى جندنا إذا عرضت لك حاجة إلينا يأتك منا مائة ألف فارس ... »

قال محمود: « و إذا لم يكف هذا العدد فماذا نفعل . . . ؟ ! فتناول إسرائيل السهم الآخر وقدّمه إلى محمود وقال : « أرسل هذا السهم إلى جبل بلخان (١٠) يأتك على الفور خمسون ألف فارس غيرهم . . . »

قال محمود: « فإذا لم يكف هذا العدد أيضاً فماذا نصنع . . ؟ » عند ذلك ناوله إسرائيل قوسه وقال: « ارسل هذه أمارة إلى تركستان ، يأتك إذا شئت ماثنا ألف فارس» وتدبر محمود هذا الحديث وشغل باله فاحتجز إسرائيل عنده (٢٠)

مثل: «منساءتسيرته لم يأمن أبداً ، ومنحسنتسيرته لم يخف أحداً » [س٠٠]

<sup>(</sup>۱) جبل الى الشماك الصرقى من خراسان . وورد ق ا ا قوله : ۰ . . . جبل بلجان ( وهذا سهو مكان بلخان ) هو الذي عنده خوارزم القديمة ، ( ج ۱ س ۲۹۷ )

<sup>(</sup> المراجع : تقع جبال بلغان إلى شرق بحر قزوين فى الجهورية التى تــمي الآن تركمانستان إحدى جهوريات الاتحاد السوفييتي )

<sup>(</sup>٢) يني في سنة ١٩٤ ( ويقول صاحب زين الأخبار سنة ١٦٦ ) ارجم إلى تك ص ١٣٥

### [ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

ُ فاعل الشر لا أمن له ولا أمان وأما المحسن فلا يخثى الإنس ولا الجان . . . ! !

وطلب محمود الطعام ، فلما تهيأ المجاس طعا وشر با وظلا يشر بان ثلاثة أيام بلياليها ، وخلع محمود على إسرائيل وفرسانه أطيب الخلع والهدايا ، ثم أص كل واحد من أمراء جيشه أن يستضيف فى معسكره واحداً من أمراء فرسان إسرائيل ، وأن يسقيه شراباً قوياً ، حتى إذا لعبت الخر برؤوس الضيوف قيدوهم بالقيود الثقيلة . وفعل محمود بإسرائيل مثل ذلك ، وحمله فى أثناء الليل إلى بلاد الهند وحبسه فى قلعة كالنجر .

مثل : من أطاع هواه باع دينه بدنياه (١) .

فلما أفاق إسرائيل من سكره وجدّ نفسه عليلا أسيراً فاستسلم للقضاء .

[ بيتان فارسيان في الاصل ، ترجمتهما : ]

\_ أيها الجسم إذا وقعت أسيراً فى قيود الاعداء ووقعت ذليلا فى أيدى الخصوم الالداء

\_ فارض ؟ اقسمه الله لك من قضاء

حتى تميش في سكون وأمن وراحة ورجاء . . . ! !

فأما الرؤساء الآخرون من جيش إسرائيل ممن قبضوا عليهم ، فإن محموداً أرسلهم إلى القلاع الأخرى وأمنهم على حياتهم .

[ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

\_ حكى أحدهم حكاية عن نمر من النمور ، قام عراك بينه وبين أسد هصور

\_ قال: لو أنك أهرقت دى ومت بشجاعتى في معركة الفخار

<sup>(</sup>۱) نق ورته ۱۰ (ب) ن ا : « ودنیاه ۰۰

الكان ذلك أجدى على من أن أعيش بِحُسِنني في عار . . . ! !

وحذار أن تطلب مصادقة الاعداء ، ولو لقبوك ملكا ، ودانوا لك بالولاء ...!!

- ولفد تَـخْـضرَّ أوراق الشجرة ، ولكن ثمرها يكون مرير المذاق فاحذر إذا خطوت إليها أن يتساقط عليك ثمرها . . . ! !

و بقى إسرائيل أسيراً فى قلمة كالنجر مدة سبع سنوات ، ثم جاء اثنان [ص ٩١] من التركان من فرسانه واشتفلا بالسقاية وحمل الماء إلى هذه القلمة ، حتى إذا حانت لهما فرصة فى أحد الأيام ، قابلاه ودبرا معه حيلة لسكى يقوما بخطفه و إخراجه من القلمة فى أثناء الليل ؛ ولسكن الطريق كانت مليئة بالفابات والأحراش فلماً فعلا ذلك ضاُّوا جيماً الطريق .

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ] - لا تحكيد ثن الدنيا أحداً ، بما تنويه له من شرور ولا تجرى أبداً وفقاً لمرام الناس فى كل الامور . . . ! !

فلما كان اليوم التالى وتنبه حارس القلمة للأمر سار فى إثره وتمكن من القبض عليه ، وكان إسرائيل عندما أحسّ بأن الجيش يقترب منه قد قال التركانيين : اقطما الأمل فى تخليصى ، وإذهبا إلى إخوتى وقولا لهم : « اجتهدوا فى طلب المُلْك ، ولا تيأسوا ولو أصبتم بالهـــزية عشرات المرات ، وحذار أن تتراجعوا فإن السلطان محمودا ماهو إلا ابن عبد لا نسب له ، وهو رجل غدّار لن يبقى الملك له وستدول دولته على أيديكم » .

مثل: لاتثق بالدولة فإنها ظُلُّرزايُل، ولا تعتمدْعلى النعمة فإنها ضيفُّراحل. وُحِلَ إسرائيل ثانية إلى القلمة ، وشُّدوا عليه القيود أكثر من قبل، فظلَّ بها حتى أدركته الوفاة والتحق برحمة الله .

> [ شعر فارسى فى الأصل ، ترجمته : ] — بغير شك . . . سيكون ماقدر له أن يكون

ولن ينقص بالتدبير ماقدر له أن ينمو ويكون . . . ! ! \_ والفاضل والجاهل . . . أمرهما سواء وتستوى أساهما في النهامة في جوف الغيراء . . . ! ! \_ ولقد تحدّث عن هذا الأمر واحدٌ من الأصفياء متاذ بالتقوى والحبكمة والزهد والصفاء \_ فقال: يارب لا تقد ر لمن يفرح لموت الناس أن يعيش في راحة ... واخسد منه الأنفاس ... !! ولا يولد مخلوق إًلا ويكون حصاداً للموت وإذا كان مصيرك الموت ــ فعلام الاهتمام والجزع ...؟! \_ وإذا استطعت أن تنجو من المصير المحتوم جاز لك أن تفرح بموت الأعداء والخصوم . . . ! ! \_ وفي مثل هذا المعنى قال شيخ بجرب مقدام : إذا فرحت بموت خصمك . . . فلا تَسمت أنت أيها الهام . . . ! ! \_ ولكنكل الناس ولدتهم أمهاتهم ليكونوا طعمة للردى والحام منذ زمان الأكاسرة إلى هذه الآيام ...!! \_ مل إن المعوضة والفيل والنملة والذئب لامنجاة لها من مخلب الموت ومنقار المنية . . . ! ! \_ ولوكشفت الارض عن بَوَ اطن أسرارها ، وبيُّسنت قوة كنالبها ومناجلها \_ لرأبت أحضانها ملئة بالملوك والسلاطين [س ۹۲] ولرأيت صدرها مخضباً بدماء الفرسان والإبطال \_ ولرأيت أطباقها مليئة بالعقلاء والفضلاء وقد تخضبت الارض بدمائهم ، وتمزق الرداء ــ وسواء وضعت التاج على رأسك أو ازدان به مفرقك فسمر سهم الموت فيطيح بتاجك ويصرعك ...!! \_ وإذا وجد شخص لايتعظ بموت الملوك العادلين

فإنه لا يكون إلا فاسد الاصل سيء العقل واليقين(١)

وكان « قتامش » بن اسرائيل يطوف متخفياً حوالى القلعة ، فلما بلغه الخبر بو فاة أبيه خرج عن طريق صحراء « سرخ كلاهان » من بلاد الهند حتى أتى «سجستان» ثم تحوّل منها حتى أتى إلى «بخارى» وحكى لأعمامه سائر الأحوال . وكان أعمامه يتأهبون لطلب الملك و يتحيّنون الفرصة للانتقام .

مثل: من تعزز بالله لم يذلَّه سلطان، ومن توكل عليه لم يُضِرُّهُ إنسان (٢)

ثم أرساوا إلى السلطان محمود رسولا زودوه برسالة فحواها: « إن مقامنا أصبح يضيق بنا ، و إن مراعينا أصبحت لا تنى بحاجة مواشينا ، فأذَنْ لناأن نعبر النهر وأن نجمل مقامنا بين نسا وبا ورد» (٦) ولكن « أرسلان الجاذب » حاكم طوس الذى بنى رباط « سنك بست » ودفن به ، قال للسلطان :[س ٩٣] « ليس من الصواب أن تسمح لهم بالعبور إلى خراسان ، فإنهم فرسان كثيرون ، علكون العدة والعتاد ، و إنى أخشى أن يكونوا سبباً في متاعب لا يمكن تلافيها وتداركها ...!! »

[ بيت فارسىفى الاصل، ترجمته : ]

\_ من الحير فى كل أمر أن تطيل فيه التفكير والتحقيق وأن تطيل المشورة وتنتصح برأى العاقل الصديق

<sup>(</sup>۱) شه س ۱۹۲۹ س ۱۲ — ۱۷ و ۲۱

<sup>(</sup>٢) نق ورقة ٦ (١)

<sup>(</sup>٣) يستفاد من هذا البيان أن السلاجةة أرسلوا هذه الرسالة بعد وفاة اسرائيل ، وهذا سهو ظاهر فان السلطان محود قبض على اسرائيل سنة ١٥ ٤ ( بقول زين الأخبار ) أو سنة ١٩ ٤ ( وفقاً للصادر الأخرى ) وقد مات أسرائيل بعد سبع سنوات من تاريخ القبض عليه أى أنه مات في سنة ٢٧٤ ( أو سنة ٢٧٦ وفقاً للقول الناني ) . وقد اتفق المؤرخون على أن السلطان محودا مات سنة ٢٧١ ، فسكيف يكن السلاجةة أن يرسلوا هذه الرسالة في سنة ٢١ ٤ عندما كان السلطان محوداً فيا وراء النهر ، وهذ القول هو الصحيح كما يبدو .

ولَـكَنَّ السلطان محموداً لم ياتفت إلى قوله وقال : « إننى لا أهتم بأمرهم ، ولا خشية لى من أمثالهم ... ؟ 1 »

ثم سمح لهم فعبروا النهر (۱) ، ولزموا جانب الهدو، والسكينة طوال حياة السلطان محمود (۲) وفي هذه الأثناء نشأ ولدان لميكائيل بن سلجوق ، أحدها « چغرى بك أبو سليان داود » والآخر « أبو طالب طغرلبك محمد » .[ص ١٤] وفاز كلاها بمكان الصدارة والتقديم في جيوش السلاجقة . فلما مات السلطات محمود بن سبكتكين في سنة ثمان عشرة وأربع مائة (۲) أرسل السلاجقة رسولا إلى عميد نيسابور « سورى بن المعتر » الذي يرجع إليه الفضل في بناء قبة الرضا رضي الله عنه (١) ، يطلبون إليه أن يأذن لهم في أن يتخذوا

<sup>(</sup>١) كان ذلك و حدود سنة ١٦؛ أظر ١ أج ٩ س ٣٢٣ ، تسك س ٢٥٠

<sup>(</sup>٢) أما صاحب زين الأخبار وهو معاصر للسلطان محود فند كتب يقول إنه وقعت في حذه الأثناء بين السلطان محمود والنركيان ( يعنى السلاجقة ) معركتان أخريان . وفيا يلى ننقل عبارته بتصرف واختصار .

<sup>•</sup> فلما وصلت سنة ١١٨ إلى نهايتها خرج أهل نما وباورد إلى الحضرة (أى مدينة غزنة) وشكوا إلى السلطان فعاد التركان ، فأمر السلطان محود بكتابة رسالة إلى أمير طوس أبى الحرث ارسلان الجاذب وأمره أن يعاقب التركان ... فقذ أمير طوس حكم السلطان وأغار عليهم نتجم التركان وتقدموا إليه وحاربوه وتناوأ كثيراً من الناس وجرحوا كثيراً من الحلق ، وأغار عليهم أمير طوس بعد ذلك عدة مران ولسكنه لم يستطع أن يقعل شيئاً ... وتراسل السلطان محود مع أمير طوس ، فأجابه الأمير تاالا: اقد قوى شأن التركان ، ولا يستطاع دفع فادهم إلا إذا خرج إليهم السلطان بشخصه ... فلما قرأ محود هذه الرسالة ضاق مسدره وجرد الجيش ثم خرج من غزنه في سنة ١٩ ٤ فذهب إلى بست ثم سار منها إلى طوس ، وهنالك استقبله أميرها وبين له حقيقة الحالى ، فأمم محود بأن يخرج أمير طوس ومعه فوج كثيف من الجيش لمحاربه التركان ، فما وملوا إلى رباط فراوه تقابل الجيثان .. وكانت النلبة لجيش محود ، فأعملوا سيوفهم في رقاب المتركان وقتلوا منهم أربعة آلاف من خيرة الفرسان ، وأسروا عدداً كبيراً .نهم ، وفر الباقون إلى باخان ودهستان .

 <sup>(</sup>٣) هذا التاريخ خطأ ، لأن المؤرخين يتفقون على أن وفا، السلطان محود وقعت سنة ٤٢١ ه.

 <sup>(</sup>٤) ارجع ق ذاك إلى تاريخ أبى الغضل اليهق طبع كالحتا ص ١١٠

مقامهم فى هذه الأنحاء ، فأرسل العميد سورى الرسالة إلى السلطان مسعود بن محمود (۱) وكان بنزل بجرجان لدى شرف المعالى نو شروان بن فلك المعالى قابوس بن وشمكير (۲) طمعاً فى الجزية التي كان يطلبها منه ، وا تظاراً لأموال الرى التي أراد أن برسلها إليه العميد أبو سهل الحدوني (۲).

فلما قرأ «مسعود » رسالة « سورى » توجه إلى نيسابور ليفكر فى أمى السلاجقة ويدبر وسيلة للتغلب عليهم (أ) ، ولكن جيشه كان قد أصيب بوهن شديد بسبب السفر إلى ماز ندران ، وفسد سلاحه بسبب الرطوبة فعلاه الصدأ ، وضعفت دوابه لأنها لم تأكل علف الربيع ، وأحس مسعود أنه لا يستطيع أن ينهض إلى السلاجقة بشخصه ، فاختار جملة من أمراء جيشه (٥) ، زودهم بالمدة والعتاد وأرسلهم لقتالهم .

وسار ذلك الجيش ، ولم يكن السلاجقة متأهبين للقائه ، فأغار فجأة عليهم

 <sup>(</sup>۱) مى نفس الرسالة التى أرسلها إليه السلاجةة ونصها مذكور فى تاريخ البيهتى (طبع كلسكتا ص ٧٩٥ وما بعدما)

<sup>(</sup>٢) يَنْي في شهر رجب سنة ٤٢٦ ، ارجم إلى تازيخ السِهني ص ٧٩ه وما بعدها

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا الإسم في النسخة الأسلية على أنه ه أبو سعيد ، وهذا سهو من الناسخين وذكر في زبدة النصره على أنه د أبو سهل أحمد بن الحسن الحمدوني ،

<sup>(؛)</sup> وصل نیسابور یوم الحمیس الموافق ۱۱ رجب سنة ۲۲۱ ، ( أظر البیهتی ص ۹۰ ) وأنظر أیضاً ۱۱ج ۹ ص ۳۲۵

<sup>(</sup>ه) كان عددهم عشرة من الأمراه على رأسهم « حاجب بكندى ، وكدخداى خواجه حسين بن عنى بن ميكائبل « وكانت جلة الجيش خسة عشر أانف فارس مجهزين بنام العدة وألنى غلام من الحراس »

وأناخ بهم ولكنه انشغل بجمع الأسلاب والغارة (١) مثل: الجاهل يطلب المال والعاقل يطلب المكال (٢٦)

وعاود جيش السلاجقة الكرة فوقعت بينهم وبين جيش مسعود معارك شديدة ، وانتهى الأمر بهزيمة جيش مسعود هزيمة منكرة ، واستولى السلاجقة على ماقيمته عشرة ملايين من الدنانير من الألبسة والأسلحة والأمتعة والدواب (٢) وعُدْتُ بأموالهم ظافر رأ كعَوْدِ الْحَلِيّ إلى العاطل (١) وقد وقعت هذه المعركة في الفرالة الواقعة بين فراوه وشهر ستانه. (٥) وكان من الاتفاقات الحسنة .

مثل: « الدولةُ اتفاقاتْ حسنة »

أن انشغل قلب مسمود بالهند ، وكان من الواجب عليه في هذه الأثناء الذهاب إليها ، فاضطر إلى أن يعقد الصلح مم السلاجقة (٢) . وأخذ أمرهم بمد ذلك يعلو

<sup>(</sup>۱) البيهتي ص ۹۹۰ ــ ۲۰۰ ، ۱ أج ۹ س ۳۲۰ وزين الأخبار ورقة ۱۳۵ (ب)، زت ورقة ٤ (١)

<sup>(</sup>۲) فق ورقة ؛ (ب)

<sup>(</sup>٣) انظر البيهق ص ٣٠١ – ٣٠٣ ويقون صاحب زين الأخبار هرب • حاجب بكندى • ثمتاه هذه المارك وبق حسين بن على بن مبكائيل وحيداً فظل يحارب حتى وقع فى أيدى التركمان . تم يقول بعد ذلك : • إنه ظل لديهم حتى الآن ( أى حتى سنة ٤٤٤ التى تم فيها تأليف كتاب زين الأخبار )

<sup>(</sup>٤) من قصيدة الدنبي في مدح سيف الدولة ، تشتمل على ٥ ٢ . ببتاً ومطلمها : الامَ طاعية والمساذِل ولا رأى في الحبِّ الماقل

<sup>(</sup>ه) شهر ستانه بليدة بخراسان قرب نيا ، بينهما ثلاثة أمياله (اغطر معجم البلدان لياقرت) ٦) ا ا ج ٩ ص ٣٣٦ -- ٣٢٧ ، ارجم لي الرسالة التي أرسلها السلاجقة إلى السلطان

ا اج ۹ ص ۳۲۹ - ۳۲۷ ، ارجم لى الرسالة التى ارسلها اللاجقة إلى السلطان مسعود بعد هذا الفتح ( البيهتي ص ۲۰۸ ، وكان من نتيجة هذا الصلح أن أعطيت السلاجقة ولاية نما وفراوه ودهستان وأما بقية شروط الصلح وكيفية عقده فذكورة في كتاب البيهتي ( ص ۲۰۷ - ۲۱۱ )

بمرور الأيام ، فاشتد بأسهم وازدادت قوتهم ولاحت على صفحات أحوالهم أمارات الملك المؤيد بالتأييد الإلهى ، وعلامات الحسكم الموفق بالعون الأزلى ، ومخايل السلطان المسكلل بالعزم القوى ، وتلألاً من ناصية دولتهم [ س ٩٦] شعاع باهم انبعث من شمس إقبالهم ، وأشرق بطلوع أياتهم صباح مجدهم وعزتهم أربيت فادرى في الاصل ، ترجمته : ]

ـــ اليوم الذي يكون به ثلج أو مطر ، يبدو حاله منذ فجرة . . . ! !

مثل : من استعمل العسدل حصَّن اللهُ ملكه ، ومن استعمل الظلم عجَّل اللهُ علكه .

فلما عاد السلطان مسعود من بلاد الهند إلى غزنة (١) وعلم بارتفاع شأن السلاجقة وقوة شوكتهم أرسل رسولا إلى أمير خراسان برسالة يأمره فيها بوجوب محاربة السلاجقة و إبعادهم عن خراسان ، ولكن أمير خراسان (٢) أجابه برسالة قال فيها : « إن أمر السلاجقة قد علا بحيث لا أستطيع أنا ولا غيرى أن نقاومهم ... !! ».

<sup>(</sup>۱) في جادى الأولى -نة ٢٩، وكات سبب ذهابه إلى الهند أنه أصيب في صفر سنة ٢٨؛ براه السرسام ( الهلوسة ) فنذر لله أنه إذا شنى من دائه ليذهبن إلى الهند وينزو كفارها ويغتج قامة ه هانسى ، التى لم يستطع أحد فتعها حتى هذا الوقت ( البيهتى ص ٢٦٠ ) وكان الأمراء جيماً يعترضون على ذهابه إلى الهند لأن بلاد خراسان كان قد وقع بها خلل عظيم بسبب السلاجقة ؛ ولسكن مسمودا لم يستم إلى رأيهم وسار عبيشه إلى ه هانسى ، وحاصرها واستولى عليها في ربيم الأول سنة ٢٦٤ ( البيهتى ص ٢٦٠ – ٢٦٥)

 <sup>(</sup>۲) الراد به الحاجب السكبير • سبائى • فهو الذى أرسله مسمود إلى محاربة السلاجقة
 ( البيهق ص ٦٦٧ )

<sup>(</sup>٣) من مناجاة نظامي في مثنويته د خسرو وشيرين ،

وظن السلطان أن أمير خراسان يتهرب من الأمر أو أنه يمهد الأمور لنفسه حتى إذا جد جديد استغل الموقف لصالحه ، فشدد عليه الأمر, بأن يقوم بهذه المهمة فلم يكن لأمير خراسان بد من الطاعة والامتثال .

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

\_ وهكذا يجب الامتثال على أية حال حتى تستطيع أن ترضى السلطان فى كل الأحوال ... ١١

ونهض أمير خراسان وجهز الجيش ، ولم يكد يبدأ المعركة حتى أصابته الهزيمة (۱) فلما انتهى السلاجقة من هذه المعارك اشتدت جرأتهم [ س ٧٧] وعظمت شوكتهم وانتشروا في خراسان ، وأقبل طغرلبك إلى نيسايور فجلس في الشادياخ على عرش مسعود (۲) . واضطربت حال الناس ولكن «طغرلبك» أمر مناديا أن ينادى أن السلاجقة لن يتعرضوا لأحد بالسوء أو بالأذى .

<sup>(</sup>۱) وقعت هذه الممركة فى آخر شعبان سنة ٤٢٩ على باب مدينة • سَرَخْسُس ، وجرح فيها الحاجب سباشى ( البيهق ش ٩٧٥ — ٩٧٨ ) وكذاك ۱ ا ج ٩ ص ٣٢٧ — ٣٢٩ (٢) ارجع إلى البيهق ( ص ٦٨٧ — ٦٩٣ ) لمرفة كيفيه وصول ابراميم بن اينال وطفرلبك إلى مدينة نبسابور وجلوس طفرلبك على العرش فى حديقة الثادياخ والحطبة له فى نيسابور

# السلطان المعظم ركن الدنيا والدين أبو طالب طغرلبك محمد بن ميكائيل بن سلجوق مدالله ظله<sup>(۱)</sup>

تولى السلطنة فى شهور سنة أربع وعشرين وأربعائة (٢) ، فنهج نهج الملوك الأسبقين ممن حمدت سيرتهم ، واستطاع أن يثبت قوانين الملك ورسوم السلطان . قال « اردشير بن بابك » (٢) : « حقيق على كل ملك أن يتفقد وزيره ونديمه وكاتبه وحاجبه ، فإن وزيره قوام ملكه ، ونديمه بيان عقله ، وكاتبه برهان فضله ، وحاجبه دليل سياسته »

ومتابعة لهذا القول المأثور ومجاراة لهذا الخبر المشهور، أتخذ السلطان طغرلبك وسائر السلاطين الوزراء والحجاب وأصحاب المناصب. [س٩٨]

فكان وزراؤه عبارة عن « سالار بوركان أبى القاسم الكوبابى » و « أبى أحمد الدهستاني عمروك » و « عميد الملك أبى نصر الكندرى (١٠) » .

<sup>(</sup>١) كذا (١)

 <sup>(</sup>۲) يبدو أن هذا سهو من النساخ ، ويجب أن تصحح كلة ، أربع ، إلى كلة ، تسم ،
 نان المؤرخين يجمعون على أنه تولى السلطنة ۲۹؛ هـ

 <sup>(</sup>۳) هو أول ملوك آل -اسان من ملوك الفرس ، ملك أربع عشرة سنة ( ۲۲٦ ۲٤٠ ميلادية )

<sup>(</sup>٤) كتب ابن الأثير فى ذيل حوادث سنة ٤٣٦ ما يأتى : • وفيها استوزر السلطان طغرلبك وزيره أبا القاسم على بن عبد الله الجونى وهو أول وزير وزر له ثم وزر له بعده رئيس الرؤساء أبو عبد الله الحسين بن على بن ميكائيل ثم وزر له بعده نظام الملك أبو عجد الحسن بن محد العصنانى وهو أول من لقب نظام الملك ثم وزر له بعده عميد الملك الكندرى وهو أشهرهم . أما عماد الدين؟ السكانب الاصفهانى فعلى خلاف ذلك يقول فى زبدة النصرة ونخبة المصرة : • أن عميدالملك أبا نصر منصور المكندرى هو أول وزراء المجتبة ،

وأما حاجبه فهو « الحاجب عبد الرحمن الب زن الآغاجي (١). وكان توقيعه هكذا ( \_\_ ) على شكل الدبوس . وكانت مدة ملكه ستا وعشرين سنة .

ولقد كتب الله له السعادة الأبدية ، ووهبه فى الدنيا والعقبى منزلة الأخيار والأبرار ، فجعله حريصاً على إعلاء معالم الشرع والدين ، غيوراً على تقديم مصالح الإسلام والمسلمين ، فدخل مُلك العالم فى قبضة اقتداره ، وأصبح أهل العالم غرق فضله وإحسانه ، يثنون على عدله ويشكرون إنصافه ، وانتصر مُلك الإسلام برأيه الصائب ، وأشرقت شمس العزة والحشمة على كافه الناس فى مشارق الأرض ومغاربها . ولقد امتلاً وجه الأرض بالعائر التى أقامها آل ساجوق و بأبنية الخيرات التي أنشأوها فلم تبق مدينة من مدن الإسلام خالية من هذه المؤسسات الخيرات التي أنشأوها فلم تبق مدينة من مدن الإسلام خالية من هذه المؤسسات الخيرات التي أنشأوها فلم تبق مدينة من مدن الإسلام خالية من هذه المؤسسات المنهم كانوا يعتبرونها من أمهات المهمات التي خصوها بالتفضيل والتقديم .

#### \* \* \*

سمعت أنه عند ما أقبل السلطان طغرلبك إلى مدينة همدان كان بها ثلاثة من الأولياء هم « بابا طاهم » و « بابا جعفر » والشيخ « حمشا » (۲) وكانوا يقفون على جبل هناك على باب همدان يعرف باسم « الخضر » فلما وقع نظر السلطان على جبل هناك على باب همدان يعرف باسم « الخضر » فلما وقع نظر السلطان عليه، تركب عن جواده وأخذ كوكبة من العسكر ثم سار ومعه وزيره أبو نصر الكندرى حتى أتاهم وقبل أيديهم ، وكان « بابا طاهر » مجذو با فقال له :[س١٩] أيها التركى .. ماذا عساك فاعل بحلق الله ... !!

<sup>(</sup>۱) الآغاجي كلة تركية ممناها الحاجب أو الحادم الحاس للسلاطين وهو الواسطة ف إبلاغ المطالب والرسائل ، يحملها من الملك ليبلغها إلى أعيان الدولة أو العكس ( حواشى جهاو ،قاله وضع ميرزا عمد قزويني ص ١٣٠)

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ولعله . حشاد ،

قال السلطان: ما تأمرني به ....!!

قال بابا طاهر : افعل ما أمر الله به عند ما قال « إن الله يأمر بالعدل والإحسان ... (١٦) » .

فبكي السلطان وقال : سأفعل ذلك .

عند ذلك تناول بابا طاهر يد السلطان وقال : هل تقبل عهدى .. ؟ قال السلطان : نعم إنى أقبله .

وكان بابا طاهر يضع فى إصبعه رأس ابريق مكسور اعتاد أن يتوضأ منه سنوات طويلة ، فأخرجه من إصبعه ووضعه فى إصبع السلطان وقال له : لقد وضعت فى يدك ملك العالم فالزم العدل . فكان السلطان يحمل دائماً رأس الإبريق بين التعاويذ التى يحملها فإذا قامت معركة من المعارك أخرجه ووضعه فى إصبعه (٢).

وعلى هذا النحوكان صفاء عقيدته وطهارة معتقده ، فلم يوجد من هو أكثر منه تديناً وحرصاً على الشريعة الإسلامية .

[ شعر فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

\_ ومن الهبات التي جعلها الله رحمة عامة ، أنه خلق رجلين اسمهما محمد

\_ أحدهما كانت ذاته ختماً للنبوة ، والآخر كانت حباته ختما للملوك

أحدهما قمر يزدهر إلى الابد فى أبراج العرب
 والآخر ملك خالد فى مالك العجم

<sup>(</sup>١) سورة النمل آية ٩٢

<sup>(</sup>٢) انظر ماكتبه الأستاذ براون بصدد هذه الحكابة في الجزء التاني من كتابه Literary History of Persia Vol 11.

م ۲۹۰ — ۲۹۱ وانظر كذاك النرجة العربية التي نصرها الدكتور ابراهيم أمين الشواربي لهذا الجزء بعنوان • تاريخ الأدب في إيران من القردوسي إلى السعدي من ۳۲۴ — ۳۲۰ لمذا المجزء بعنوان • تاريخ الأدب في إيران من القردوسي إلى السعدي من ۱۲۴ — ۱۵۳

- ــ أحدهما حرر الدين من الظلم والعسف ، والآخر عمر الدنيا بالعدل والإنصاف
  - \_ فما أحسن هذا الإسم . . . فقد استطاعت مياه

أن تجعلا كلا العالمين يخضعان له

\_ ولفن حسده العالم فانقسم إلى نصفين ، غللعالم ميم واحدة ، وأما هو فله ميان

\_ والغلم لدى الأتراك نافذ الأمر

لأن إحدى ميمك وهبتهم النلم والأخرى التاج(١)

فلما تقررت السلطنة السلطان طغرلبك وأخذت عظمته تزداد يوماً بعد يوم، بلغ الخبر مسموداً فأقبل من غزنة فى جيش جرار تام العدة والعتاد ، سالكا طريق « بُئت » و « تكيناباذ » حتى جاء إلى خراسان قاصداً الثار[س ٠٠٠] والانتقام (٢).

مثل: ليس من عادة الكرام سرعة الانتقام ، ولا من شرط الكوم إزالة النعم (٢٦) .

وكان طغرلبك عند ذلك فى مدينة طوس ، منفصلا عن أخيه ، فأراد السلطان مسعود أن يغير عليه وأن يمنع اتصال الأخوين ، فلما أرخى الليل سدوله ركب فيلة سريعة العدو وانجه إلى طوس مع فريق من فرسانه (4) وكانت المسافة إلى طوس تبلغ خسة وعشرين فرسخاً فغلبه النعاس وهو على ظهر الفيلة (٥) .

[ مصراع فارسى فى الأصل ، ترجمته : ] \_ أخشى أن تستيقظ بعد ما يكون النهار قد طلع<sup>(٦)</sup>

<sup>(</sup>١) من قصة خسرو وشيرين لنظاى في مدح الأتابك محمد بن إيلدكنر

<sup>(</sup>٢) شرح ذلك في البيه في طبع كلكتا ص ٦٩٧ — ٧١٣

<sup>(</sup>٣) فق ورقة ١٠ (١)

<sup>(</sup>٤) كان ذلك في شهر صفر سنة ٣١؛ أظر البيهتي س ٧٥٦

<sup>(</sup>ه) أنظر البيهتي س٧٥٧

<sup>(</sup>٦) من الرباعية التي كتبها وزير السلطان طفرل بن ارسلان ليعذره فيها ( تك س٧٧ ؛ وتاريخ جها نكشاى ج ٢ ص ٣٢ )

فلم يستطع أحد أن يوقظه أو أن يسوق الفيلة فى سرعة ، فلما طلع النهار بلغه الخبر أن طغرلبك قد لحق بأخيه چغرى بك ، فثار السلطان وأنزل عقو بته بمروض الفيلة .

مثل: والفايتُ لا يُسْتَدُّرَكُ.

وعاد مسعود وتهيأ للحرب ونلاق مع السلاجقة في الصحراء الواقعة بين « سرخس » و « مرو » (١) ، وكانت في هذه الصحراء جملة من الآبار فاستنزف السلاجقة ماءها ثم طموها .

مثل : نظرُ العاقل بقلبه وخاطره ، ونظرُ الجاهل بعينه وناظره (٢٪ .

ووقع جيش مسعود ودوابه بسبب ما أصابهم من عطش في شدة النكبة والبلاء فلم يستطيعوا الصبر على ضربات السيوف وانتهى الأمر بهزيمتهم .

مثل: من رضى بالمقدور قنع بالميسور (٣).

ونظر مسعود فوجد ننسه وحيداً ، فأدارعنانه وامتطى ظهر الفيلة [س ١٠٠] لأن الجواد لم يكن يحمله إلا بصمو بة ، وولى مهزوما تاركا خزانته وأمتعته وسائر ما يمتلك ، قانعاً بالفرار والنجاة (١٠) .

[ شعر فارسى فى الأصل ، ترجمته : ] — ومن الذى يدرى بما يحويه الدهر من رفعة وانخفاض وتغلبات عديدة وأن الدعر سيبديها جميعها فى أيامه اللمويلة المديدة ... ؟ !

 <sup>(</sup>۱) وقعت هذه المعارك في مكان اسمه « دندانقان » في الثامن من ومضان سنة ٤٣١
 ( انظر اليهني ٧٧٧ وما بدها ) وكان البيهني نفسه حاضراً فيها وشاهدما بعيته . كذلك انظر
 ١١ ج ٩ ص ٣٣٩ — ٣٣٠

<sup>(</sup>۲) فق ورفة £ (ب)

<sup>(</sup>٢) فق ورقة ه (١)

<sup>(</sup>٤) البيهتي ص ٧٨٣ - ٧٨٥

\_ وأن اندفاع الدهر وجريانه الطويل العظيم

ليجعل الكلام يندفع بغير تصميم(١) ...!!

\_ ولقد اقتلعت قلبي عن هذه الدنيآ الفانية استرت ما المستركات مردم عن عن المراك

لكثرة مابها من آلام وشدائد ومتاعب متوالية(٢)

ومن الحق أن أحكى لك قصة طريفة
 تظل مؤنسة للعاقل بمعانيها اللطيفة

حذار أن تمدد يديك حرصاً وطمعاً في الانتقام
 وحذار أن تتخذ من منزلك المنم والمفام . . . !!

فالدنیا دار فانیة ، ملیئة بانجی، والدهاب
 یشیخ فیها واحد ، ویولد فیها آخر غض الاهاب

\_ بجيئها واحد، ويذهب عنها آخر،

ویبتی زماناً یشرب ویرعی وهو عابر<sup>(۱)</sup>

وهكذا طبيعة الدنيا وما فطرت عليه من بناء
 تأخذ بيد و تعطى بالأخرى ما تشاء (٤) . . . ! !

و بينها كان السلطان مسعود يفر مهزوماً تعقبه جماعة من التركان ، فنزل مسعود عن ظهر الفيلة وامتطى صهوة جواده وحمل عليهم وضرب بدبوسه فارساً منهم فاستطاع أن يطيح به و بجواده ، فكانت أفواج العسكر التي تصل إليه بعد ذلك وترى ما وقع بزميلهم من جراح لا تستطيع أن تمر من أمامه (٥) .

مثل: الفضل بالعقل والأدب، لا بالأصل والنسب.

وفي هذه الأثناء قال قائل لمسعود: كيف يهزم من يستطيع أن يثخن عدوه بهذه الجراح.. ؟!! فأجابه مسعود قائلا: هكذا الجراح ولكن الإقبال مالاح..!!

<sup>(</sup>۱) شه می ۷۵۱ س ۲۷ -- ۲۸

<sup>(</sup>۲) أيضا ص ۷۹۱ ص ۱۹

<sup>(</sup>۳) شه س ۲۰۱۶ س ۱۹ – ۱۹

<sup>(؛)</sup> أيضا س ١٥٤ س ١٦

<sup>(</sup>ه) البيهق س ٧٨٧ — ٧٨٢

مثل: عداوة العاقل خير من صداقة الجاهل <sup>(١)</sup>.

## [ بيت فارسى في الأصل ترجمته : ]

لما كان العدو العاقل خيراً من الصديق
 فإن العلم لزام للصديق والعدو على وجه التحقيق<sup>(1)</sup>

فلما أحرز السلاجقة النصر في هذه المعارك ازدادوا قوة ، ولحقت [س١٠٢] بهم جيوشهم المتفرقة في أطراف خراسان ، فاشتد وقعهم في القلوب ، وتقرر الملك لهم ، وسخرت الدنيا لإمرتهم واستحقوا السلطان عن جدارة واستحقاق .

قَضَى الله أمراً وجَفَّ القلم (٢) وفيما قَضَى رُّبنَا ما ظَلَمَ

واجتمع بعد ذلك الأخوان: « چغرى بك » و « طغرلبك » مع عهما موسى بن سلجوق الذى يطلق عليه اسم «يبغوكلان» ومع أبناء أعمامهم وكبار قومهم وقواد جنودهم وتعاهدوا على الانحاد والتعاون فيا بينهم . ولقد سمعت أن « « طغرلبك » أعطى لأخيه سهما وقال له اكسره ، فتناول أخوه السهم وكسره في هوادة ، ثم جمع له سهمين فكسرها أيضاً في هوادة ، ثم أعطاه ثلاثة فكسرها بصعوبة ، فلما بلغ عدد السهام أربعة تعذر عليه كسرها . فقال له طغرلبك : إن مثلنا مشل ذلك ، فإذا تفرقنا هان لأقل الناس كسرنا ، وأما إذا اجتمعنا فلا يستطيع أحد أن يظفر بنا . فإذا نشأ خلاف بيننا لم يتيسر لنا فتح العالم ، وتغلّب علينا الأعداء وذهب الملك من أيدينا .

[ بيتان من آلشعر الفارسي ترجمتهما : ]

إذا تساند أخوان واتحد شنيقان ، هان الجبل الصاد في قبضتهما ولان . . . !!

<sup>(</sup>١) فق ورقة ؛ (ب)

<sup>(</sup>۲) شه ص ۱۱۱۸ س ۳

 <sup>(</sup>٣) لعله إشارة إلى الحديث المروف : • جف القلم على علم ألله وجف القلم بما أنت لاق •
 البغارى طبع ليدن ج : ص ٢٥١

\_ والفلب الذي تجرحه أفعال الإخوان، لا ينفع فيه علاج الاطباء مهماكان ...!!

مثل: لا سايس مثل العقل ، ولا حارس مثل العدل ، ولا سيف مثل الحق ولا قول مثل الصدق (١) .

وقد كتبوا عند ذلك جرياً على مقتضى العقل والكفاية ، كتابا إلى أمير المؤمنين القائم بأمر الله (٢) قالوا فيه : إننا معشر آل سلجوق قوم أطعنا دائماً [١٠٣٠] الحضرة النبوية المقدسة وأحببناها من صميم قلوبنا ، ولقد اجتهدنا دائماً [س١٠٠] في غزو الكفار وإعلان الجهاد ، وداومنا على زيارة الكمبة المقدسة ، وكان لنا عم مقدم محترم بيننا اسمه إسرائيل بن سلجوق ، قبض عليه يمين الدولة محود ابن سبكتكين بغير جرم أو جناية ، وأرسله إلى قلعة «كالنجر » ببلاد الهند، فبق في أسره سبع سنوات حتى مات ، واحتجز كذلك في الفلاع الأخرى كثيراً من أهلنا وأقاربنا . فلما مات محود وجلس في مكانه ابنه مسعود لم يقم على مصالح الرعية واشتغل باللهو والطرب .

مثل: من آثر اللهو ضاعت رعيته ، ومن آثر الشرب فسدت رويته (٢٠) .

فلا جرم إذا طلب منا أعيان خراسان ومشاهيرها أن نقوم على حمايتهم ، ولكن مسعوداً وجه إلينا جيشه فوقعت بيننا وبينه معارك تناو بناها بين كر وفر وهزيمة وظفر (٢) حتى ابتسم لنا الحظ الحسن فأنحاز إلينا آخر عون لمسعود ومعه جيش جرار وظفرنا بالغلبة بمعونة الله عن وجل بفضل إقبالنا على الحضرة

<sup>(</sup>١) فق ورقة ؛ ب

 <sup>(</sup>۲) کان ذاک فی سنة ۲۰: ۱ ترجمة طبقات ناصری س ۱۳۲) گذاک زن س ۷ --- ۸

<sup>(</sup>٣) مق ورقة ١٨ ٠٠)

<sup>(1)</sup> وقمت بين السلاجقة وبين جند ساود قبل الوقعة دندانقان الوقعتان في سنة ٣٠٠ وقد الهزموا فيهما معا ( البيهني ص ٢١٤ وما بعدها )

النبوية المقدسة المطهرة ، وانكسر مسعود وأصبح ذليلا ، وانكفأ علمه وولى الأدبار تاركاً لنا الدولة والإقبال .

مثل : من أطاع الله مَلَك ، ومن أطاع هواه هَلَك (١)

وشكراً لله على ما أفاء علينا من فتح ونصر ، فنشر نا عدلنا وإنصافنا على العباد وابتعدنا عن طريق الظلم والجور والفساد ، ونحن نرجو أن نكون في هذا الأمر قد نهجنا وفقاً لتعاليم الدين ولأمر أمير المؤمنين » .

مثل: من جعل ملكه خادماً لدينه انقاد له كل سلطان ، ومن جعل دينه خادماً لملكه طمع فيه كل إنسان<sup>(۲)</sup> .

وأرسل السلاجقة هذه الرسالة إلى الخليفة على يد المعتمد [س٠٠٠] « أبى إسحاق الفُقَّاعى » (٣) وكان وزيرهم فى ذلك الوقت ومدبر أمورهم ومنفذ أوامرهم هو الوزير « أبو القاسم الكوبانى » (١٠) .

وما لبثوا بعد أن أنفذوا هذه الرسالة ، أن قسّموا الولايات وعينوا على كل ناحية واحداً من كبارهم والمقدمين فيهم ، فاتخذ « چغرى بك » وكان أكبر أخوته مدينه « مرو » داراً لملكه واختص بأكثر خراسان ؛ وتنصب « موسى كلان » على ولاية بُست وهرات وسجستان وما يجاور ذلك من النواحى التى يستطيع فتحها ؛ وتنصب « قاورد » وهو أكبر أولاد « چغرى بك » على ولاية الطبسين ونواحى كرمان .

<sup>(</sup>١) فق ورقة ٦ ب

<sup>(</sup>٢) أيضًا ورقة ٧ أ

<sup>(</sup>۳) زن س ۸

<sup>( )</sup> يَعْرَفُ أَيْضًا بَاسِمِ ﴿ سَالَارِبُورَكَانَ ﴾ إرجع أيضاً إلى تَسَكُ مِن ٣٧ ،

ثم جا، طغرابك إلى العراق ومعه أخوه من أمه « ابراهيم بن ينال » (۱) ، وابن أخيه « ياقوتى » بن جغرى بكداود (۲) ، وابن عمه «قتلمش بن إسرائيل » ، وتيسر له استخلاص مدينة « الرى » فاتخذها داراً للملك ثم أرسل إبراهيم ابن ينال إلى مدينة «همدان» والأمير ياقوتى إلى أبهر وزنجان ونواحى اذر بيجان ، والأمير قتلمش إلى جرجان ودامغان (۱) .

حكمة: أى ملك أحسن إلى كفاته وأعوانه ، استظهر بملسكه وسلطانه (<sup>1</sup>).
وأما ابن أخيه « ألب أرسلان محمد بن چغرى بك داود » فقد لزم خدمته
و بقى معه ليد بر له المهات والمعضلات مؤثراً رضاه متحرياً فى ذلك ما يراه ،
متمثلا بقول الشاعر (<sup>0</sup>):

رضاك رضاى الذى أوثر وسرئك سِرًى فما أظْهِرُ اللهُ الل

 <sup>(</sup>۱) یکتب هذا الاسم فی کتب النواریخ بأشکال مختفة مثل نبال وبنال ونیال وینال ،
 وینتال ، واینال ویری الاستاذ هوتسما أن الاسم الصعبح هو ، اینال ، ( أنظر زن ص ۸ )
 ومعناها فی الترکیة ، رئیس القبیلة ،

<sup>(</sup>۲) فى الحقيقة إن • ياتوتى ، هو ابن أخي طفرلبك ولسكن ابن الأثير ذكر فى أحد المواضع (ج ٩ ص ٤٤٤) أنه ابن أخبه ، وأخو من ذلك السمو الوجود فى • زبدة النصرة ، حيث يقول فى صفعة ١٣ وأخوه ( ينمى أخو طغرلبك ) هو ياتونى بن داود ، ومنى ذلك أنه جمله فى نفس الوقت أخاه وابن أخيه

<sup>(</sup>۳) لبیان تقسیم الولایات إرجع إلى زن سر ۸ ، نسکت س ۴۳۷ وترجمة طبقات ناصری سر ۱۳۲ فلیها اختلاف یسیر ، وأما (زت) فتتمق تماما مع زن و تقول (وکل دلک فی سنة ۳۰۰) (؛) فقی ورقهٔ ۲۱ ــ ا

<sup>(</sup>٥) مطلع قصيدة للمتنبي ( الديوان طبع براين ص ١١٥)

<sup>(</sup>٦) زن : أبو محدهبة الله بن محد بن المسن بن الأمون ، تسكك م ، ٣٥٠ : القاضى عبد الله الهاشي

وزوده بالرسائل الطيبة؛ وكان الخليفة يختص هبة الله بودَّة و إخلاصه ، فأمردبأن يتقرب من طغرلبك حتى يحضره إلى بغداد لتتشرف دار الخلافة بعضوره ، فإن فرصة الوصال سريعة العبور كومضة الخيال . ولكن هبة الله أقام لدى طغر لبك ثلاث سنوات لأنه كان مشغولا بفتح النواحي والولايات ولم يفرغ لزيارة بغداد . فلما كانت سنة سبع وثلاثين وأربعائة (١) أمر أمير المؤمنين بأن يخطب باسم طغرلبك على منابر بغداد (٢٠) وأن ينقشوا اسمه على السِّكَّة . ولقبوه هكذا « السلطان ركن الدولة أبو طالب طغر لبك محمد بن ميكاثيل يمين أمير المؤمنين».

مثل: مَنْ شَرُفَ ذَاتُهُ كُثُرَ حَسناتُهُ "

وذكروا بعد اسمه اسم الملك الرحيم أبى نصر بن أبى الهيجا وألقابه (١) . وفى رمضان من تلك السنة (٥) قصد طغر لبك إلى بغداد فأرسل إليه أمير المؤمنين كثيراً من الأموال والهدايا وذهب الملك الرحيم إلى النهروان لاستقباله فأس بالقبض عليه وأرسله مقيداً إلى قلعة طبرك بالرى .

مثل : من عفا عما يستوجب العقوبة كان كمن عاقب من [١٠٦٠] يستوجب المثوية (١٦)

و بهذا استراحت الرعية وأكثروا من الدعاء لطغرلبك .

مثل: من صار لرعيته أبا ، صار لجنده ربا(٧)

<sup>(</sup>١) هذا سهو ونجب أن تـكون سنة أربعين وأربعائة كما تتضع محة ذلك فها بعد

<sup>(</sup>۲) ارجم إلى ١١ج ٩ ص ١٩٤ ، تكك سي ٣٧ ء

<sup>(</sup>٣) فق ورقة ٢٢ ب ( المراجم ) هذا مثل الاسلوب العربي الذي يكتبه الفرس فلايراعون فيه المطابقة بين الفعل والفاعل من حيث التذكير والتأنيث

<sup>(</sup>٤) ١١: أن كاليعار

<sup>(</sup>٥) أي سنة ٤٤٧ كما يستفاد من زن س ١٠ ، ١١ ( ج ٩ ص ٤١٨ – ٤١٩)

<sup>(</sup>٦) فق ورقة ٢٠ (١)

<sup>(</sup>٧) أيضا ورقة ١٨ (١)

ولما وصل طغرلبك إلى بغداد ذهب أولا إلى باب الحرم والسدة الشريفة وقدم فروض الطاعة والتمظيم، فلما انصرف عائداً ونزل بباب النوبى أرسل أمير المؤمنين في عقبه الهدايا الغالية وكثيراً من الأموال والنعم (١).

[ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته(٢) : ]

فلــــا علم الخليفة بمقدمه (أى مقدم طغرلبك)، أسرع إلى استقباله وخدمته

- ووزع فى استقباله الأموال الوفيرة وخلع عليه الخلع الكثيرة من أبالا تنالد المراه كالمالية باللارة

وهيأ لاستقباله الجيشكامل العدة والأهبة

وأرسل الهنايا الملكية الغالية ، تأدباً وتكر بما إلى خزانته (طغرلبك)

- فكان بينها الديباج والحرير والغلمان والجواهر والكنوز وتعبت أقلام الكتاب لكثرة ماخطوه من أوامر...!!

ـ ووضعوا له في الحرم كرسياً (عرشاً)

فجلس عليه ( طغر لبك ) ووقف باقى القوم

وسأله الخليفة عن حاله ، ودعا الله أن يطيل عمره ويجدده

... وقال له: إنى دعو تك إلى هذه الضيافة حتى تعلم متدار حبى فلا جعل الله شيئاً يسومك في هذه الضيافة ...!!

\_ وكانت هذه الاطراف من البقاع الحارة ، والماء والعلف يكثران فيها

اختار بقعة طبية فها، وأنزلوا هناك عتاده، ونسبوا له هنالك العرش والتاج

ـــ ولم يأل الخليفة جهداً في إكرام هدا الفاتح الكبير

ولم يرتكب في حقوق خدمته أي تهاون أو تقصير ١١٠٠٠

ثم ولاه الخليفة حكم العالم وقرر له السلطنة على ممالك العراقين والجبال (قيستان ).

<sup>(</sup>۱) كان ذلك ق سنة ٤٠؛ عندما دخل طغرلبك بفــداد المبرة الثانية ولم يكن ذلك ق سنة ٤٤٧ ( ارجع لمل زن س ١٠ — ١٤، ١١ج ٩ س ٤٣٥ )

<sup>(</sup>۲) من مثنوبة خسرو وشيري الشاعر نطاى في الفصل المتعلق بكيفية وصول خسرو إلى مهبن بانو ( خسئه نظامي طبع طهران من ۷۸ )

. حَمَّة : إِذَا وليتَ فُولُ الوَفَى اللَّى الذَى تَحْسَنُ كَفَايِتُه وَغَنَاوُه ، [س٧٠٠] وَتَجَمُّل رَعَايَتُه وَوَفَاوُه ، وَيَمْلَمُ بُواطَنَ الأَمُور وَظُواهِرَها ، فَاتَرُكُ الرَعايَة ، واطلبُ الكَفَاية توجب الولاية ، فالولاة واطلبُ الكَفَاية توجب الولاية ، فالولاة أركان الملك وحصون الدولة وعيون الدعوة ، بهم تستقيم الأعمال وتجتمع الأموال ، ويقوى السلطان وتعمر البلدان ، فإن استقاموا استقامت الأمور ، و إن اضطربوا اضطرب الجُمهُور » (1) .

[ بيت فارسى فى الأصل ترجمته: ] \_ إذا ولسّيت فول شخصاً بتصف بالوفاء والكفاية

فلما عاد طغرلبك من بغداد خرج « البساسيرى » على الخليفة في سنة تسع وأربعين وأربعائة (٢) وكان قائد جيشه في بغداد . فأرسل أمير المؤمنين إلى طغرلبك يستدعيه إلى بغداد و يتعجله إليها . وما كاد طغرلبك يتجه إليها حتى هرب «البساسيرى» ومن معه من الجندالثائرين إلى الشام . وفي الطريق تخلف « ابراهيم بن اينال » عن السلطان طغر ابك وقصد إلى همدان طالباً الملك فذهب السلطان في إثره وتعقبه حتى قتله (٢)

مثل: من علامات الدولة قلة الغفلة (١)

ولمـا علم البساسيرى برجوع السلطان عاد إلى بغداد .

مثل: من أشد النوازل دولة الأراذل (٥)

<sup>(</sup>۱) فق ورقة ۱۹ — ب

 <sup>(</sup>۲) كانت هذه ألحادثة و سنة ۲۰۰ بناء على ما جاء في زن (س ۱۵) و ۱۱ ( ج ۴ س ۲۳۹ )

<sup>(</sup>۲) کان ذک فی التاسع من جادی الآخرۂ سنة ۱۵۱ ( ارجع إلی ۱ ا ج ۹ سے ۶۰؛ و ۱ ؛ ؛ وكذلك زن می ۱۵ و ۱۲ )

<sup>(</sup>٤) فق ورقة ١٧ --- ١

<sup>(</sup>٥) أبضًا ورقة ٢٣ ب

وا ضم إلى البساسيرى عند ذلك «قرواش بن المقلّد» حا كم الموصل (''و «ابن مَزْ يَدْ جَدْدَ بَيْس» ('') و «قريش بن بدران» وحاصر وا الخليفة في حرمه وأسروه [سمد] وقتلوا رئيس الرؤساء ('') وكان وزيراً يمتاز بكال الفضل والنبل والكرم والكفاية شر قتلة . ثم أرسلوا الخليفة إلى عانه وأودعوه لدى شخص عربى اسمه «مهارش» ('') وظلوا سنة بعد ذلك يخطبون في بغداد باسم المصريين ('')

مثل: من شر الاختيار مودة الأشرار، ومن خير الاختيار سحبة الأخيار. فاما حدث ذلك اشندت عداوة الناس للساسيري.

مثل : من طال تعدیه کثر أعادیه <sup>(۱)</sup>

وفر «ايتكين السلياني» شحنة بغداد ، وجاء إلى حلو ان، فوصلته هنالك رسالة من الخليفة طلب إليه فيها أن يبلغها إلى السلطان طغر لبك . وكان قد كتب في هذه الرسالة ما يأتى : « بحق الله أدرك الإسلام فقد ساد العدو اللعين وأخذ ينشر مذهب القرامطة » .

فاما وصلت رسالة الخليفة ورسالة ايتكين إلى السلطان غضب كثيرًا وقال إن هذه الحركات دليل على دناءة أصله .

<sup>(</sup>۱) إن ذكر قرواش بن المقلد في هذا المسكان خطأ واضيع فأمه توفي في سنة ٤٤٤ أي قبل هذه الحادثة بست سنوات ( ارجع للى أ ا في حوادث سنه ٤٤٤ ) وسائر كتب التاريخ لانذكره في هذه الحادثة .

 <sup>(</sup>۲) لاشك أن المقصود هو نور الهولة دبيس بن على بن كر كيد الأسدى ( ارجع إلى زن
 س ۱۲ و ۱ ا ج ۹ س ۲۰ ؛ ) وأما ماذكر فانه في الفالب من سهو اللساخ

<sup>(</sup>٣) المقصود به أبو القاسم عنى بن مسلمة وزير القائم بأمر الله

<sup>(</sup>٤) زن ، ١١مهارش بن مُجَلِّلي وهو ابن عم قربش بن بدران

<sup>(</sup>٥) المراجع : قرئت الخطبة باسم المستنصر الناصمي .

<sup>(</sup>٦) فق ورقة ١٠ ب

مثل: من رضى من نفسه بالإساءة ، شهد على أصله بالدناءة (١٠) .

وأمر السلطان وزيره عميد الملك أبا نصر الكندرى أن يكتب رسالة الى ايتكين يأمره فيها بالمحافظة على الطرق وأن يترقب وصوله فهو حاضر فى إثر هذه الرسالة ، كما أمره أن يبعث برسالته إلى الخليفة حتى تحصل له السكينة والطمأنينة ، واستدعى عميدالملك الصنى أبا الملاء حَسُول (٢) — وهو بقية الكتاب

وقد كان الثمالي والباخرزى مماصرين له ولذا وجدنا من الحبر أن تنقل عنهما ما كتباه عنه .

( فال في تتمة البقيمة للثماني ) وهو الاستاذ أبو العلاء كلد بن على بن الحسن ( سبو صحنه كَلَّوْنَ ) صنى الحضرتين ، أصله من همدان ومنشأه الرى ، وأبوه أبوالقاسم من بضرب به المثل في السكتابة والبلاغة ... وأبو العلاه البوم من أفراد الدهر في النظم والنثر وطالحا تقلد ديوان البسائل وضرف في الأعمال الجلائل وحين طلمت الزاية المحمودية بالرى أجيل و أبجل وأشرف وصرف في النجيل معبتها إلى الحضرة بفرنة . ولما ألقت الدولة المسعودية شعاع سعادتها على مقر الملك ومركز المززيد في إكرام أبي العلا. والإنعام عليه وأوجب الرأى أن أثررة للى الرى على ديوان الرسائل بها خلق عليه وسرع أحسن سراح ، واقينه بنيسابور فاقتبست من نورد واغترفت من مجره ، وهو الآن بالرى في أجل حال وأضم بال ،

( وجاء في دمية القصر الباخرزي ) :

الوزير الصنى أبو العلاء كلد بن على بن حدوث من علية السكتاب والداخلين على أنواع
 الفضل من كل باب ... لقبته بالرى في داره بدرب زامهران وأنشدته قصيدتى :

یا حادی المدی رفقاً بالقواریر وقف فلیس باد وقف المیر وقف المیر وقف المیر وقف مناسب والیس وقف المیر و المین ما و المین ملیب و الله و الله و الله المین ملیب ... و مما دار بینی و بینه أنه کان أشأ رسالة فی تفضیل الحر علی البرد فناقضته برسالة علی الضد ، فقال بی : ما یفضل جمرد إلا بارد ..!! فقلت : ولا الله علی الله عنی عین ..! فبق کالم بهوت ملجها بالسكوت ، وأنا ألابنه علی خمونه وأوارد، علی کدورته ، متن علی معالیه بلسات الإنصاف غیر طاعن فیه بسنان الانصاف لما أندنی فی دار السكت بالری سنة ۲۶۳ . . . . الح می ...

<sup>(</sup>١) على ورقة ١٠

<sup>(</sup>۲) توجد سيرته فى تتمة اليتيمة للثمالمي (نسخة باريس رقم ۲۳۰۸ عربى ورقة ۲۳۰ ا) وحمية القصر للباخرزى (نسخة المتحف البريطانى رقم Add ۹۹۹ ورقة ؛ د ب) والواف بالوافيات للصقدى (نسخة المتحف البريطانى رقم د ۵۲۹ Or ۹۹۶ ورقة ۱؛ ۱ ب ) وفوات الوفيات لابن شاكر (ج ۲ ص ۲۳۹ )

الفضار، - وأعطاء رسالة ايتكين ، وصور له كيفية الحال وأمره أن يكتب إجابة مختصرة لهذه الرسالة بحيث إذا عرضت على الخليفة وثق من أننا قادمون مع جندنا في إثرها.

مثل: قوه البقين من صحة الدين ، وحسن التقي من أفضل النهي (١).

وأخذ الصنى أبو العلاء الرسالة وكتب على ظهرها الآية التالية « إرْجَعْ إليهِم فَلنَا تَيَنَّهُمُ بجنودٍ لا قِبَلَ لهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم منها أذلةً وهم صَاغِرُون (٢٠ » . فلما عرض عميد الملك هذا الجواب على السلطان طغرلبك وبين له معناه ، أعجب السلطان به كثيراً وقال « هذا فأل حسن و بمشيئة الله سيكون الحال على هذا المنوال. ثم أمر للصنى أبى العلاء ببغلة من دوابه الخاصة و بثوب فاخر .

مثل : خير الأموال ما استرق حراً ، وخبر الأعمال ما استحق شكراً <sup>(٣)</sup>

### [ شعر فارسى في الأصل ، ترجمته (١) ]

- \_ إن الوزير بجب أن يكون عاقلا
- وأن يحتمل المسئوايات الجسام ويكون واعيا للمكلام
- ــ فإذا اجتمعت له البلاغة وحسن الحظ ، وازدادت معانيه بحسن تفكيره
  - فإنه یکون لدی الکبراء والامراء سعید الحال
     لانه یستطیع أن یجعل الملك مفتر النفر هانیء البال

<sup>= (</sup> قال الصفيدى ) : حسول بالحاء المهملة والدين المهملة وبعد الوأو لام على وزن فروج ، قال وسم أبو العلاء من الصاحب بن عباد ومن أحد بن قارس صاحب الحجمل في اللغة وتوفى سنة خمين وأربعائة .

<sup>(</sup>١) فق ورقة ه (١) .

<sup>(</sup>۲) سورة النمل آنة ۳۷ ارجع أيضًا إلى كك ص ۳۵۷ ، رس ، حس فى ذكر خلافة إ القائم بأمر الله .

<sup>(</sup>٣) فق ورقة ١٣ (ب) .

<sup>(</sup>٤) شه ص ۱۹۷۱ سطر ۱۹ و ۱۷ .

ثم أنجه السلطان إلى العراق ومعه جند الهتزت الأرض لوطأتهم واضطربت الجبال من كثرتهم

مثل : من نصر الحق قهر الخلق<sup>(۱)</sup>

فلما وصل إلى بغداد ، تدارك الأحداث وقبض على البساسيرى وقتله وعلَّق رأسه على حانب من جوانب بغداد .

مثل: من عدل زادقدره، ومن ظلم نقص عره (۲) مثل: من زرع العدوان ... حصد الخسران (۲)

وأرجع طغرلبك الخليفة من « عانه » فى ذى الحجة سنة إحدى [س ١١٠] وخمسين وأربعائة وأعاده إلى مقر الخلافة ومنزل الإمامة (<sup>١٠)</sup> ولما وصل إلى باب بغداد ترجل السلطان ومشى أمام هودجه فقال له أمير المؤمنين: اركب ياركن الدين، وأثنى عليه ثناء جميلا، وتبدل لقبه عند ذلك من ركن الدولة إلى ركن الدين.

مثل: من حسنت سيرته وجبت طاعته ، ومن ساءت سيرته زالت قدرته . وحسنت نية السلطان طغرلبك فنسى لأعدائه أفعالهم السيئة ولم يألُ جهداً فى فعل الخير ، ولم تكد تمضى بضعة أيام جتى استدعى عميد الملك وكلفه برسالة إلى الخليفة فحواها :

« إن مصالح الدين والملك تلزمنى المجيء إلى بغداد فى كل وقت ، ومعى جند كثير وجيش جرار متفرق فى نو احبها ، فأرجو أن تعين لى الأرزاق حتى أستمين بها على النفقات التى ننفقها » . فقال عميد الملك : « ليس من المستعبد أن يفعل

<sup>(</sup>۱) فق ورقة ۱٤ (١) .

<sup>(</sup>٢) فق ورقة ١٤ ( ] .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجم والورقة .

<sup>(؛)</sup> زن ( س ٧٦ ) و ا ا ( ج ٩ س ه ٤٤ - ٧٤ ؛ ) يقرران أن تاريخ وصول الحليفة إلى بنداد كان في يوم الاثنين لحنس بقين من ذى القمدة سنة إحدى وخسين وأربعاية ( أى يوم ه ٢ ذى القمدة ) وأما زت فيفول يوم ١١ ذى القمدة .

الخليفة ذلك من تلقاء نفسه ولكنني سأطيع أمرك وأذهب إليه في هذا الشأن» .

حكمة: أنصح الوزراء من يحفظك من المـآثم ، ويبعثك على المـكارم ، ويَعِدُكُ على المـكارم ، وَيَعِدُ مَلَـكَانُهُ ، ويجعل فيك آماله (١) .

ولم يكد عميد الملك يتج إلى سراى الخلافة حتى قابله فى الطريق وزير الخليفة وقال له : « إننى آت برسالة إلى السلطان » ؛ فرجع عميد الملك معه ولم يخبره عما كان فاعله .

## مثل: من كتم سره أحكم أمود (٢)

وسبق عميد الملك إلى السلطان وقال له: « إن وزير الخليفة قادم برسالة ، وفي ظنى أنه جاء ليطلب مالا للخليفة ، فإذا تحدث في هذا الشأن فقل له إنى أحمدالله كثيراً فلقد كنت أفكر في هذا الأمر وسأحدث الوزير حتى يدبره .»

مثل: من أمارة الدول إنشاه الحِيَل (٢)

فلمامثل و زير الخليفة أمام السلطان كان مضمون رسالته مثلها توقع الكندرى ، فأجاب السلطان بالجواب الذي لقنه الكندرى إياه . و بعد ذلك طلب الكندرى كتاب قانون بعداد وحدد الأموال السلطانية وعين أرزاق الخليفة (١)

#### زواج السلطان طغرليك من ابنة الخليفة :

وانتقل السلطان طغرلبك إلى اذربيجان ونزل بمدينة تبريز تاركا عميد الملك في بغداد وقد وكله ليمقد زواجه على سيدة النساء أخت الخليفة (٥)، ولقد تضايق

<sup>(</sup>۱) فق ورقة ۱۸ ب

<sup>(</sup>۲) فق ورقة ١٦ ب .

<sup>(</sup>٣) نق ورقة ١٦ ب٠

<sup>(</sup>٤) هذه الحكاية منقولة بنصها وتفصيلها في تك ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>ه) يحم زن ، زت ، ١١ على أنها ابنة الخليفة وايست أخته كما جاء هنا .

الخليفة من ذلك كثيراً ولكن عميد الملك مازال يصيق الخناق على عماله ، ويوقف أرزاقهم حتى اضطر الخليفة إلى إجابة مطلبه (١).

مثل: من علامة الإقبال اصطناع الرجال (٢)

ثم أرسل الخليفة قرضى قضاة بغداد مع السيدة إلى تبريز ليعقد زواجها هنالك مثل : من عمل بالرأى غنم ، ومن نظر فى العواقب سلم (<sup>(٦)</sup> [ بيت فارسى فى الأصل . ترجمته : ]

كل من تدبر عواقب الأمور قبل فعلها .

سلم وَرَدُهُ مَن الْاشواك ، وسلت خمره من الخار . . . ! !

وأذن له فى أن يكون مهرها أر بعائة درهم من الفضة وديناراً واحداً من الذهب وهو مهر سيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام.

فلما وصل هودج السيدة إلى تبريز ، أقيمت الأفراح ووزعت الصدقات وعقد قاضى قضاة بغداد خطبة النكاح<sup>(1)</sup>.

آية : « ذلك يومْ مجموعْ لهُ الناسُ وذلكَ يومْ مَشْهُودْ (°)» .

ثم خرج السلطان من تبريز قاصداً الرى ليتم الزفاف فيها باعتبارها دار ملكه ولكن وعكة بسيطة أصابته عند « قصران بيرونى » بباب الرى [س١١٢] فأمر بالمزول في قرية «طحرشت» انتجاعاً للهواء المعتدل، لأن الحرارة كانت شديدة في هذا الوقت ، ولكن الرعاف استولى عليه ولم يفلح دواء في إمساكه حتى انهدت

<sup>(</sup>١) تفصيل ذلك موجود في زن س ١٩ ــ ٢٢ وكذلك في أ اج ١٠ س ١٢ ــ ١٠ .

ر (۲) فق ورقة ۱۹ ب .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجم والصفعة .

<sup>(</sup>٤) كان ذلك فى شهر شعبان سنة ٤٥٤ ، الخلر تفصيل ذلك فى ١١ فى حوادث سنة ٤٥٤ ( ج ١٠ س ١٢ -- ١٤ ) وكذلك فى زن س ١٩ -- ٢٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة هود آية ١٠٥.

قوته وساءت حالته فمات فى رمضان سنة خمس وخمسين وأر بعا<sup>ا</sup>ئة (١) وعادت السيدة ومعها ميرها إلى بغداد (٢)

مثل: «كُلُّل يجرى من عره إلى غاية تَنْتَهِي إليها مَدَةُ أَجِلِهِ وَتَنْطُوى عليها عَدَةُ أَجِلِهِ وَتَنْطُوى عليها سحيفةُ عَمَلِهِ، فَزِدْ في حسناتك وانقيصْ من سيئاتيك قبل أن تَسْتَوْفِيَ مَدّةَ الأَجِل وتَقْصُر عن الزيادة في السعي والعمل »(٣).

[ بيت فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

\_ لجميع الـكاثنات قوت فى هذا العالم ، وقوت الموت هو بنى آدم . . . ! !

[ شعر فارسى فى الاصل ، ترجمته (ً ) ]

وهكذا حال هذه الدنيا الفانية ونعيمها الباطل ،

فعاليها عال . . . وسافلها سافل . . . ! !

فعلام تشغل قلبك بدار الأباطيل ،

وعلى فجأة ستطرق أذنك طبول الرحيل . . . ! !

\_ فابنـك على نفسك وأطل البكاء والعويل

فلن تجد عرشاً يمد لك إلا مرقد العبر الثميل ...!!

ــ وهذه الدنيا لم تدم لاحد إلى أبد الآبدين

سواء أكان من أصحاب التيجان أم من رجال الدين...!!

\_ وإذا لم تهرم روحك فهما تماديت في الحرص والطلب فلا مكان لك في النهاية إلا التابوت الضيق ...!!

<sup>(</sup>١) انظر أيضا زن ص ٢٦ ، ج ١٠ س ١٠٠

<sup>(</sup>۲) يستنتج من هذا البيان أن طنرلبك مات قبل زفافه إلى السيدة ، ولسكن ذكر صراحة في زن ( ۲۰ ) ، ا ( ج ۱۰ م ۱۰ – ۱۹ ) ، زت ( ورقة ۱۱ ) أن زفافه قد تم في رنت ( مرقة مات في يوم الجمعة الثامن من شهر رمضان .

<sup>(</sup>٣) فق ورقة ه ب .

<sup>(</sup>٤) الفاهنامه من ۲۰۸ س ۱۹۶۰ - ۲۰۰ وأيضاً من ۱۹۲۱ س ۱۹،۱ وأيضاً من ۲۰۰ س ۱۲ — ۱۲ وأيضا من ۱۹۵۱ س ۲۱ .

... ولقد جربت دوران الفلك وسيره

فوجدت أن قليلا من الناس يتجاوزون السبعين من أعمارهم . . . !!

فإذا تجاوزوها فبقية حياتهم شر مقيم

ومن الواجب عليهم أن يبكوا هذا العيش الذمم . . . !!

ـ فلينر الله روحك ، ولينر برهانك

وليجعل العقل حارسا أمام عين بصيرتك وإيمانك . . . !!

# # #

وليجعل الله مملكة العراق وخراسان وسائر أقطار الأرض من باب الروم إلى أقصى حدود تركستان والهند وسجستان وسائر أقاليم العالم وجملة رعايا بنيآ دم تحت حكم السلطان الأعظم وفرمانه مطيعة لرجاله وأعوانه ؛ وليجمل أوامره نافذة فى أقطار الآفاق ، وعلى الخصوص فى مملسكة خراسان والعراق ، « فهو السلطان المعظم ، مالك رقاب الأمم ، مولى العرب والعجم ، ساطان السلاطين ، المؤيد بتأييد رب العالمين ، الواثق بنصر الله ، الحاكم بأمر الله ، برهان الإمام، ومعز الأنام ، ظل الله على الرعية ، ونوره الساطع بين البرية ، مطيع الحق ، مُطاَعُ الخلق ، ملاذَالثقلين ، وارثُ ملك ذى القرنين ، مولى الخافقين ، غياث الدنيا والدين ، كهف الإسلام والمسلمين ، أبو الفتح كيخسرو بن السلطان قلج ارسلان ، أعلى الله كلته ، ونصر جنده وألويته ، و بسط ملكه ودولته (۱) . » وليجعل الله دولة ملكشاه و بركيارق ومحمد ومحمود وطغرل ومسمود نمودجاً لدولته ؛ وليجعلهم حجاباً لساطنته ، ولييسر له في كل لمحة ، وليقرر له في كل لحظة ما استطاعوا أن يحققوه في حياتهم ، ويقرروه بمرور أيامهم ، من حيث نفاذ الأمر والقدرة على غزو العالم . وليجمل الله المالم في قبضة اقتدار هذا الملك السعيد والسلطان العتيد ، أطوع

<sup>(1)</sup> المراجع : العبارة الواردة بين الأقواس وردت أصلا باللغة العربية بهذا النمل .

من الحجلة في مخالب الصقر ، والثعلب أمام الببر<sup>(١)</sup> .

وليجعل الله نصيب سيفه القاطع وسنانه الثقيل الملامع، أن يفتح في كل يوم إقليما ، وأن يكسر عظيما من ملوك الدنيا وسلاطين هذا الزمان ؛ وليبق الله دولته حتى يوم القيامة ، وليجعل السماء في كل خير وشر تستشير أعتابه ؛ وليجعل النجوم في كل يسير وخطير تطيع أوامره – ما دام العلك الدوار يدور في مداره ، وما دام كل كوكب منير يستمر في تشياره ؛ وليجعل دموع أعدائه وحساده في [س ١١٤] حرة البقر (۲) ، وليجعل وجه خصومه في صفرة الس « زرير » (۲) .

[ بيتان من النعر الفارسي في الأصل ترجمتهما : ]

- اجعل عيونهم كالفار بما يحرى فيها من دموع الحسرة ،
   واجعل وجوهم كالفير بما يعلوها من غبار المحنة . . . !!
- ـــ واجعل أجسامهم مقوسة كالعود لكثرة ما يصيبهم من أحداث،

واجل نواحهم ثقيلا كنغمة الزير (١) لكثرة ما ينزل جم من نوا ثب . . !!

ويار بى . . . ما دامت الأرض فى مستقرها والزمان فى سَيْرِه والأفلات فى دورتها ، اجعل نصيب هذا السلطان أن ينال كل خير وفلاح يدور بهما الزمان والأفلاك ، وأن ينال القرار والتمكين اللذين تتصف بهما الأرض فى مستقرها ، واجعل المين واليسر اللذين تهيئا للأرض والزمان يقيان على يسار الملك «غياث الدين» ويمينه ، واجعلهما تابعين يطيعان كل أمر يصدره ؛ واجعل الشغل الشاغل

<sup>(</sup>۱) المراجع: السكلمه الفارسية المستميلة هنا هي كلة وكراز، ومعناعا الحنزير البرى ولحكننا لم نر من اللياقة التمسك بمناها الحرق.

<sup>(</sup>٢) المراجع : البقم نوع من الحنب يتغذون منه الصبغ الأحر .

<sup>(</sup>٣) المراجع : • زرير ، نوع من النبت يتغذون منه الصبغ الأصفر .

<sup>(1)</sup> المراجع : الله وزير ، هو أغلظ موت الأوتار الموسيقية .

لكل الناس والغذا، الكامل لكل الأنام \_ من المهد إلى اللحد \_ أن يديموا الدعاء لهذا الملك الذي هو ظل الله في الأرض.

و إذا كنت منذ أيام الطفولة إلى زمن الكهولة لم أصل إلى أعتابه ولم يقيض الله لى روية جنابه ، ولكنى عاشق مدنف لطرة رايته وصباحة غرته ، ولا شغل لى إلا أن أديم الدعاء له والثناء عليه .

## [ بيت فارسى فى الأصل ترجمته : ]

لقد أصبح عشق خدمته قرينا لروحی حتی يوم الحشر والقياهة
 لأننی تغذیت بلبن خدمته ، فاختلط بكیانی منذ البدایة

و يارب اجعل حضرته مكاناً لسجود الملوك ( إظهاراً لخضوعهم له ) واجعل الرهبان ورجال الدين يطيعونه بتقبيل أذياله وتراب أعتابه ... محق محمد وآله .

## قصيدة المؤلف ف مـــد

## السلطان كيخسرو بن قلج ارسلان

قال المؤلف هذه القصيدة في مدح السلطان خلد الله ملكه قصيدة فارسية في الأصل ، ترجمتها كما يلي:(١)

ماأعظم شأنك ... لقد اقترنت الكواكب على سعدك ، ودانت لك الاقاليم السبعة
 وأصبحت الشمس المنيرة أقل عبيدك وأحقر رعاياك . . . ! !

\_ فإذا رفكت الشمس راية رأيك،

فإنها تصيركالذرة في بحر لجيَّ أخضر . . . ! !

فلا كافى الكفاة (٢) يشبهك من حيث الكفاية ،

ولا حاتم طي يتيسر له جودك . . . ! !

\_ ولم يتحقق في طومار <sup>(٢)</sup> عهد آل سلجوق

ثلث مالك من جاه ، ولم يتقرر لهم ذلك . . . ! !

\_ وأنت الملك السعيد والسلطان العتيَّد [س ١١٠]

الذي لم تر الأفلاك في سائر الزمان مثيله في السعد والإقبال . . . ! !

\_ وأمرك نافذ أيها المليك . . .

﴿ وَلَقَدَ أُصِبَحَتَ السَّعَدِ الْأَكْبَرِ ( ۚ ) لَلْفَلْكُ الدَّائرُ . . . ! !

 <sup>(</sup>۱) المراجع : هذه المنظومة من النوع الذي يعرف فنيًّا باسم • التركيب بند ، وهي تتكون من خانات يقم في كل خانة منها سبمة أبيات ثم يعقبها بيت هو الرباط الذي يربط هذه الحانات .

<sup>(</sup>٢) مو وزير آل بويه كافي الكفاة الصاحب أسماعيل بن عباد .

<sup>(</sup>٣) المراجع : الطومار أو الطامور بمنى الصعيفه او السجل .

<sup>(؛)</sup> المراجع : كوكب المشترى يعرف عند علماء الفلك باسم السعد الأكبر .

وهذه هى الشمس تناديك أيها المليك فتقول:
 لتبق إلى أبد الآبدين، حتى يرم المحشر . . . !!
 وأنت الرفيع الفاضل الجواد،
 الذى حصل من الزمان على كل المراد . . . !!

\* \* \*

- وبك تنعم الدنيا . . والحمد لله ، وأنت صاحب القران (١) . . والحمد لله ولقد دعا جبريل لك من فوق السدرة ، فقال : ابق خالداً . . والحمد لله و لا هم لك إلا أن تجعل العالم ، جميعه فكر حاً مبته حاً . . والحمد لله و كان فى ظنى أننى سأموت قبل أن أرى الملك ، ولكنى رأيته عيانا . . والحمد لله و وفى أيام السلطان قد ابتهج على السواء ، قلب الشيخ والشاب . . والحمد لله وقد قدر لى ألا أموت حتى أرى عدوك ، معلقاً على المشنقة . . والحمد لله و ولقد أضحى الشخص الذى يكرهك ، طعمة لرغبات أعدائه . . والحمد لله وإن عظمتك وجلالتك لمستمدتان من الفضل وإن عظمتك وجلالتك لمستمدتان من الفضل وإن رأيك ليقتبس نوره من الشمس والفمر . . !!

상 후 첫

ما أعظم شأنك . . . ياملك الدنيا وسلطان الآفاق
 فنى يدك وحدك ، مفتاح قفل الأرزاق . . . ! ! :
 وأنت ، غياث الدين ، السلطان السعيد ،

الذي في يده قسمة الحظوظ . . . !!

ــ وأنت سيد الدنيا . . . والسلطان صاحب الإقبال وقد عقدت الدرلة ( السعادة ) ميثاقها مع جنابك . . . ! !

وفى درلتك يعيش فى أمن الفغفور والخاقان (٢)
 وينعم فى خصبك أهل طمعاج (٢) والقفقاز . . . ! !

<sup>(</sup>۱) ألمراجع: أى اقترنت السكواكب على إسعاده ، وقد أصبح الملك العظيم يشلو إليه بعبارة « صاحب القران » .

<sup>(</sup>٢) المراجع : الفنفور هو لقب ملوك الصين ، والحاقان هو لقب ملوك الأتراك .

<sup>(</sup>٣) ألمراجع : طمغاج إقليم من تركستان

ــ ولا يصعب علمك أن تجود في يوم واحد بما يخرجه البحر والمذجم من نعم ١١٠٠٠ \_ وهاهو غواص جودك يغوص حتى ساقه فيما تخرجه البحار والمناجم من ذهب وجواهر . . . ! ! \_ فيارب . . . ابْنق الدنيا دائماً في طاعتك واجعل الإقبال طَاتُعا لك في أعدائك العاقــَّين . . . ! ! \_ إن عين الزمان لم تر مثلك في مثات الفرون ولم تر والدةً ، ولدت وليداً مثلك . . . ! ! \* \* \* \_ ولتبق دائماً في فرح وسرور ، ولتبق الدنيا مطيعة لأمرك على مر الدمور . . . ! ! \_ و لمن الفلك حاملا لطبلة الشمس وواقفاً في حراستك على سنف قصر جاهك . . . ! ! \_ و ليقف أمامك النصر والتأييد والإقبال . خدماً مخلصين . . . يقومون على خداتك . . . ! ! وإذا للغَـتُ درجات رفعتك المائة من الدرجات فلتكن السهاء السابعة هي أولى هذه الدرجات . . . ! ! وليبق السلطان في الأقالم السبعة ، على الدوام هو . غياث آلدين ، العادل \_ وليكن تسبيح الأرواح القدسية على الدرام

أن يبق السلطان نافد الأمر على مَنَّ الأيام ١١٠٠٠ م و لكن حاسد الملك وكاره السلطان قرين الغصص ، ترديه الهموم والأحزان . . . ! ! \_ وليبق سلطان العالم حتى نهاية الزمان

مهيب الطلعة ، مظفَّر الحظ ، مسعودُ المكان . . . ! !

[1170]

# السلطان الأعظم عضد الدولة أبو شجاع ألب ارسلان محد بن داود بن ميكاييل بن سلجوق

فى تاريخ ذى الحجة سنة خمس وخمسين وأربعائة عزل ألب ارسلان محمد بن داود الأمير سليمان بن طغرلبك وكان طفلا<sup>(١)</sup> وجلس على العرش وتقرر له ملك العراق وخراسان .

وكانت مدة ملكه اثنتي عشرة سنة (٢) بمد وفاة عمه طغرلبك – وسنتين قبل ذلك في خراسان بعد وفاة أبيه چغرىبك (٢).

وقد عاش من العمر أر بعة وثلاثين عاماً . وقد ولد فى ليلة الجمعة [س١١٧] الثانى من الحرم سنة إحدى وثلاثين وأربعائة (١) وكان وزيره نظام الملك الحسن

<sup>(</sup>۱) سلیان هذا — هو فی الحقیقة ابن چفری بك وأخوأ ب ارسلان وهذا واضح من أن كنیة چفری بك هی ۱۰ أبو سلیان ، ولسكنه ذكر هنا علی أنه ابن طفرلبك بسبب أن والدته تروجت طفرلبك بعد وفاة أبیه چغری بك ( انظر زن ص ۲۲ و ۱۱ ج ۱۰ س ۱۸ ) وكذلك سبب أن طفرلبك وفقا لقول ابن الأثیر جعله ولیاً لعهده .

 <sup>(</sup>۲) مذا خطأ ظاهر – لأن ألب أرسلان باجاع المؤرخين و قول المؤلف نفسه قتل سنة ۲۰ ؛ وعلى ذلك لاتزيد مدة سلطنته على عصر سنوات (۲۰ ۵ – ۲۰ ؛) و بقول زن و ۱۱ بلغت مدة سلطنته تسم سنوات و بضعة أشهر .

<sup>(</sup>٣) لا يعرف بالضبط تاريخ وفاة چفرى بك . قول زن سنة ٥٠٠ — وبقول(١١) فى رجب سنة ١٥١ وبتول زن فى صفر سنة ١٥٠ . وعلى أبه عال امتدت مدة ولايه ألب ارسلان على خراسان أكثر من سنتين ٠

<sup>(</sup>٤) هناك خلاف في هذا بين المؤرخين — فيقول ١١، زن كانت ولادة السلطان ألب ارسلان في سنة ٤٢٤ هـ وبلغت مدة عمره أربعين عاما ، وهذا أيضاً هو قول ابن خلسكان أما سائر الكتب مثل ع — جت — رس -- حس فتتفق على أن تاريخ ولادته هو الثانى من المحرم سنة ٢١، ٠٠

ابن على بن إسحق ؛ وحجب له الحاجب « بكرك » والحاجب « عبد الرحمن الأغاجي » وكان توقيعه « كينْصُرُ اللهُ » .

وكان السلطان ألب ارسلان سلطاناً مهيباً يمتاز بحسن السياسة والكياسة والبقفاة والقدرة على التغلب على الأعداء والقضاء على الخصوم. وكان عديم النظير غازياً للأقطار ؛ وكان زينة للمرش فاتحاً للدنيا ، وكان طويل القامة طويل اللحية بحيث كان يعقدها وقت الرماية . ولم يؤثر عنه أنه أخطأ المدف مطلقا وكان يلبس قلنسوة طويلة ويبدو على عرشه في يوم الاستقبال العام شديد المهابة بالغ العظمة . ويقال إن المسافة بين طرف لحيته وطرف قلنسوته بلغت ذراعين كاملين (١) . ويقال إن الحوفكان يستولى على قلب كلرسول يتقدم إليه فرهو على عرشه ؛ وقد دان له الملك .

مثل: من حسنت مساعيه طابت مراعيه (٢)

[ بيت فارسي في الأصل، ترجمته : ]

\_ كل من حسنت سيرته في أعماله بين العباد،

طابت مراعيه للشيد والطراد . . . ! !

وقد أمر ألب ارسلان بعد وفاة عمه طفرلبك بالقبض على وزيره «عميد الملك » فلما تم له ذلك أعطى الوزارة « نظام الملك » وكان فى خدمته قبل توليه السلطنة (٣) وأبتى أبا نصر السكندرى سنة فى اعتقاله .

مثل: من أعظم الفجايع إضاعة الصنايع ( عن ) .

<sup>(</sup>١) ارجع أيضاً لل رس ، حس عند ذكر ألب ارسلان .

<sup>(</sup>۲) فق ورف ۸ ب ،

<sup>(</sup>٣) اظر شرح ذلك في زن ص ٢١ ، أ أفي حوادث سنة ٥٦ ؛ (ج ١٠ س ٢٠) .

<sup>(</sup>٤) فق ورث ١٤ (١) ٠

ثم أمر فى سنة ست وخمسين وأربمائة وهو فى مدينة نسا<sup>(١)</sup> بقتل عميد الملك وقد سعى نظام الملك فى ذلك الأمر ورضى به .

مثل: إذا استشرت الجاهل اختار لك الباطل(٢).

ونقد سمعت أنه لما أقبل إليه الجلاد طلب مهلة ثم توضأ وصلى [ ١١٥٠] ركعتين واستحلفه أنه متى أنفذ أمر السلطان فيه فلينقل رسالة منه إلى السلطان وأخرى إلى الوزير نظام الملك وليقل للسلطان: « هذه منة مباركة أسديتهالى، فلقد أعطانى عمك هذه الدنيا لأحكها، وأعطيتنى أنت الدار الأخرى باستشهادى؛ وعلى ذلك فقد أحرزت الدنيا والآخرة بخدمتكم ». وليقل للوزير: « لقد ابتدعت بدعة سيئة، ووضعت قاعدة خبيئة بقتل الوزراه إلى لأرجو أن تُتَبَعَ فيك وفي أعقابك هذه السنة التي اتبعتها معى . . . !! » (٢٠)

مثل : من أحب نفسه اجتنب الآثام ، ومن أحب ولده رحم الأيتام (، ) . [ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

\_ هكذا حال الفلك منذ دارت دورته

وَإِحِياناً تَمْتَلَىءَ بِالْكُثْرِ ۚ هِ ، وَأَحِياناً تَمْتَلِيهِ بِالْحَبِّ حَبُورْزَ تَبُهُ (°) . . . ! !

\_ فأذاكنت عاقلا ... لحذار أن تركن إلى صداقته لك

فإنه متى تهيأت له الفرصة . . . مزَّق جلدك وفتك بك . . . ! !

وإذا رفع الفلك الأعلى كثيراً من الحجب والاستار
 فإنه يمز قأيضاً كثيراً من حجب الاسرار . . . ! !

 <sup>(</sup>١) يقول ١١، زن قتل عميد الملك عمدينة مروالروذ - وكان معتقلا هماك سنة قبل مقتله .

<sup>(</sup>۲) فق ورقعة ۱۷ (۱).

<sup>(</sup>۳) ارجم إلى أا ج ١٠س٠٠ – ٢٢ ، تكك س ٢٩؛ ، زن س ٢٩ ، رس ، حس عند ذكر ألب ارسلان .

<sup>(؛)</sup> فق ورقعة ١١ ( أ ) .

<sup>(</sup>ه) شبه س ۲۱۶ س ۲۱ .

فافض دنیاك - بقدر ماتستطیع - فی فرح نام
 واحترس من دورة الزمان ومرور الایام . . . ۱۱

فإن الزمان يرفع واحداً إلى أعلى الأفلاك
 وينجسه من كل عناء وألم ومضض وارتباك ...!!

- ثم يهبط به من هنالك إلى أسفل سافلين

وتمتلىء الارض بالفزع والخوف والعناء والانين . . . ! !

- فإذا بذلك الشخص الذي تربى بلن صدره الرقيق وهو يلقيه مدحورا إلى غيابة جُـب عميق(١)...!!

ثم إذا به يرفع شخصاً آخر من قاع ألجب إلى عرش الملك الفاخر
 ويضع على رأسه تاجأ مرصعاً بالدرر والجواهر (٢)...!!

ــ ولكن نهاية الشخصين جميعاً ... في جوف الثرى والتراب حيث يرقدان في قبضة القبر ، في كومة ، إلى يوم الحساب ... أ ا (٦)

ثم أغار السلطان ألب ارسلان على سائر أرجاءالعالم فاستولى على إقليم فارس<sup>(1)</sup> . وقتل خلقاً كثيراً منهم <sup>(٥)</sup> .

مثل : « من حسنت سياسته دامت رياسته »

ثم أمر بتعمير البلاد .

حكمة: فضيلة السلطان عمارة البلدان (٦)

ثم سار السلطان لغزو ملك الروم « ارمانوس » وكان قد جاء لغزو الإسلام

<sup>(</sup>۱) شبه . ص ۲۱: ۷ ،

<sup>(</sup>۲) شده . س ۸۰۵ س ۱۲ – ۱۲ .

<sup>(</sup>٣) شبه س ٤٧٤ س ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر ۱۱ ي حوادث سنة ٩٥ :

<sup>(</sup>٠) سنه ٥٥٤ ( ترجة طيفات ناصرى ) .

<sup>(</sup>٦) فق ورقــة ١٦ ب .

فى ستمائة ألف فارس من أهل الروم (١) فتلاقى به ألب ارسلان فى « ملاز گرد » (٢) وتمكن بجيش قوامه إثنا عشر ألف رجل أن يتغلب عليه ، ووقع أرمانوس نفسه أسيراً فى يد واحد من أتباعه .

#### [ بيتان من الشعر الفارسي في الأصل. ترجمتهما : ]

- لقد أعطى الزمان للموت مخلبا قويا ،
- يمزق به قلوب الأسود ومخالب النمرة . . . ! !
- فعلام تحيد برأسك هربا من الزمان
   وسينزع عنها تاجك إذا شامكا أعطاك إياه . . . ! !

وحكوا أنه عندما كان السلطان ألب ارسلان ذاهباً لمحاربة ملك الروم طلب عرض الجيش فى بغداد ، وكان الأمير سعد الدولة گهر آيين فى خدمته فعرض الجيش له ، وكان فى حاشيته غلام رومى حقير حداً ، فجاء فى العرض ولم يكن العارض قد كتب اسمه ، فقال سعد الدولة للسلطان : لا تتضايق منه فربما يأتينا هذا الرومى الحقير بملك الروم أسير اللها.!!

مثل: من استكفىٰ الكُفاة كُني العُدَاة (<sup>٤)</sup>

ومن المصادفات المجيبة أن هذا الغلام عرف ملك الروم أثناء الهزيمة \_ وكان قد رآه قبل ذلك \_ فأمسك به وأحضره إلى السلطان .

<sup>(</sup>۱) شرح ذلك موجود فى زن ص ۳۸ - ٤٤ ، ١١ فى حوادت سنة ٦٣ ؛ (ج ١٠ س ٤٤ - ٢٠ ) ، زت الورقات ٢٧ ب الى ٣١ ب وجاء فى جت ورسالة الجوينى ، ع أن جبشه كان عبارة عن ثلثمائه أنف ، ويقول زن ، زت كان جبش أرمانوس عبارة عن تلثمائة ألف رجل .

<sup>(</sup>٢) كذا أيضاً في ١١ ، زن ؛ زن : منازكرد ، يافوت : منازجرد .

<sup>(</sup>٣) زن س ۴ ، ۱۱، ج ۱۰س ۵ ، زت ورقه ۲۰ (۱، س).

<sup>(</sup>٤) نق ورتبه ۱۷ ( <sub>( )</sub> ) .

مثل : من وثق بإحسانك أشفق على ساطانك <sup>(١)</sup>

واستبقى السلطان ملك الروم فى أسره بصعة أيام ثم وضع حلقة فى كل أذن من أذنيه (٢٠ وأعطاه بعد ذلك الأمان .

مثل: أُحْسِن يُحْسَنُ إليك، وأبقي أينيقَ عليك (٢)

وقرر ملك الروم أرمانوس بعد ذلك أن يرسل إلى السلطان [س ١٢٠] جزية يومية مقدارها ألف دينار (١)

حكمة : خير المـال ما أخذته فى الحلال وصرفته فى النوال ؛ وشر المـال ما أخذته من الحرام وصرفته فى الآثام<sup>(ه)</sup>

واتجه السلطان ألب ارسلان فى أواخر عهده إلى ماورا، النهر لمحاربة الخان (٢٠) ، وكانتأمه من أسرة الخانية ، فلما عبر نهر جيحون فى سنة خسوستين وأر بعائة ، كان جماعة من ملازميه قد قبضوا على أو باش جند تمردوا فى قلمة صغيرة على نهر برزم (٢) وأسر وا قائدها المسمى بال «برزم » فأحضر وه إلى السلطان وأخذ السلطان يسأله عن سحة الأحوال ولكنه لم يصدقه القول .

<sup>(</sup>١) فق ورقسة ١٦ (١).

<sup>(</sup>٢) المراجع : وضع الحلقة في الأذن دليل على الاستنباد والاسترقان .

<sup>(</sup>٣) فق ورقة ١٤ (١)

<sup>(</sup>٤) اظر: زن س ٤٣ -- ٤٤ ، ١١ ج ١٠ س ٥٥ .

<sup>[</sup> المراجع : يقول أبن الأثير إن فديته بلغت ألف ألف دينار وخممائة دينار ] .

<sup>. (</sup>۵) فق ورقعة ۹ (۱) .

<sup>(</sup>٦) اسمه شمس اللك تشكين بن طفقاج (انظر : زن س ه ؛ ، ا ا في حوادت سنة ه ؟ ؛)

 <sup>(</sup>۲) كذا ق حت ، شك ، حس وترجة طبقات ناصرى ، أما ن ا فيكتبها نرزم ،
 ويظب على الظن أن برزم هو نفس المسكان الذي يكتبه الإدريسي في نرهسة المثناق ( الترجة الفرنسية ج ٢ س ١٩٤٢ ) ، بوروزم ، ويقول إن بينه وبن الجرجانية مسافة يوم .

#### [ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

کل شخص یکثر من الکذب وباطل الاقوال ،
 لایر تفع شأنه لدی الملوك ، ولایرقی له حال . . . ! !

- فليجتهد المرء في ألا يحدث السلاطين ، بكلام لايقبله العفل واليقين .
- فإذا سألك ملك عن شيء . . . فحدثه بما تعرف وأقصر عليه القول ،
   ولا تطمع بكثرة السكلام أن تنال الحول والطول . . . ! !(١)

وأمر السلطان بمعاقبة يوسف وقتله ، وأحسّ يوسف باليأس من حياته فأسِتل خنجراً كان يُخفيه في حذائه وقصد السلطان ليقتله .

مثل: من خاف شرك، أفسد أمرك (٢).

وأسرع الحرس الخاص وحملة السلاح يريدون أن يقبضو اعليه ، وصاح السلطان صيحة عظيمة ، ثم رمى يوسف بالسهم وكان على ثقة بأنه أصابه ولكن السهم أخطأه واستطاع يوسف أن يصل إليه وأن يضر به بخنجره (٢) مثل : كل إنسان طالبُ أمنية ، ومطلوبُ مَنِيّة (١)

وكان « سعد الدولة گوهم آيين » شحنة بغداد واقفاً في خدمة السلطان فرمى بنفسه على السلطان يريد حمايته فأصابه هو أيضاً جرحولكنه لم يكن مميتاً. وكان يصطف في حضرة السلطان ما يقرب من ألفين من الغلمان ، فهاجوا وماجوا ولم يستطع أحد منهم أن يثبت في مكانه ، ومضى بينهم يوسف البرزمي (٥) شاهراً خنجره في يده ، وكان رئيس الفراشين ، « جامع النيسابوري» (٢) يحمل

<sup>(</sup>۱) شبه من ۱۹۷۷ من ۲۷ — ۲۹ .

<sup>(</sup>٢) فق ورئــة ٣ب.

<sup>(</sup>٣) ا أ ج ١٠ س ٤٩ س ٥٠ ، زن س ٤٦ ، تكك س ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٤) فق ورقسة ٦ ب .

<sup>(</sup>٥) المراجع: يعرف في اغلب الكتب العربية باسم ويوسف الخوارزي ، .

<sup>(</sup>٦) زن ، زن ، ابن خلسکان يتولون : فراش ارمي .

مطرقة في يده فجاء من ورائه وضر به بها على رأسه فقتله في الحال .

مثل: من ساء عزمه ، وجع إليه سهمه .

[ مصراع فارسى في الأصل ، ترجمته : ]

ــ يرتد سهم السوء إلى راميه

لا يغنى حذر من قدر ؛ وبالعقل والبصر لا يمكن الحذر من القضاء والقدر ؛ والمرء كالشمس حيثًا ذهب لا زمته البلايا والحن ملازمة الظل للشمس ، ولاحقه ما جرى له في سابق التقدير ؛ لا مردً لقضائه ، ولا مانع لحكمه و بلائه .

[ بيت فارسى فى الأصل، ترجمته : ]

\_ مل رأيت كيف أرتفعت ورأس ألب ارسلان إلى أوج الأفلاك،

فتعال الآن إلى « مرو ، وانظر جسده تحت أطباق التراب<sup>(١)</sup> . . . ! !

إذا انقضى الأجل انتهت المهلة وحم القدر ، و إذا نزل القضاء انطفأ نور النظر

وعي البصر .

[ شعر فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

\_ سيموت كل شخص سواء أكان ملكا كبيراً أم صعلوكا حقيراً

لان كل من يولد ، حق عليه الموت<sup>(٢)</sup> ...!!

ـــ فتأمل فى العالم وانظر فى أرجائه ، وأرنى من لابر تعد من الموت و للاثه(<sup>٢)</sup> . . . !

ر و ستنفت تحت التراب ، ولو كنت من حديد

ولوكنت تقياً نقيا، أوكنت شقياً أهرمنيا<sup>(١)</sup> . . . !!

<sup>(</sup>١) من قصيدة قالها الحسكيم سنائي الغزنوي ، تشتمل على ؛ ٥ يينا .

<sup>(</sup> نسخة المتعف البريطاني رقم ٣٣٠٢ ورقة ٦٨ - ٧٠ )

<sup>[</sup>المراجع : طبع ديوان سنائى في طهران سنة ١٣٢٠ ه . ش وهذه القصيدة موجودة في س ٢٥٠ ] .

<sup>(</sup>۲) شبه س ۱۳۵۱ س ۰

<sup>(</sup>۲) شبه س ۱۳۵۷ س ۱۱۰

<sup>(</sup>١) سب من ١٢٣٩ س ١١ [ المراجع: أهرمن هو إله النبر عند الزردشتين ] .

ــــ ونحن من تراب ، ولفد نشأنا من تراب ولقد أسلمنا إليه أمورنا في حسرة وذلة واكتئاب(١) . . . ! !

ونحن جميعاً للموت . . . الشيخ منا والشاب
 ولابد للبطل المغوار من الموت والذهاب . . . ! !

وجميع الأمور لها في الدنيا مخرج وباب

سوى الموت ، فليس له مخرج . . . و ليس منه مآب . . . ! !

ويقولون إنه بعد انقضاء مدة . . . حدث في بغداد أن قتل غلامٌ من غلمان الخليفة في عهد السلطان ملكشاه ابن هذا الفراش (أى ابن جامع النيسابورى) فتار « جامع » في طلب القصاص كأنه الأسد الكاسر أو الغر المزيجر ، وأخذ يتميز غيظاً كأنه النمساح الهمائج أو الأفعوان الغاضب ، واستشرى شره كأنه الضحالة (٢) الجسور قد قصد قتل جمشيد ، أو كأنه بهرام قصد اهيد (٦) فيا زال يجرى وراء الغلام حتى احتمى الغلام بحرم الخليفة ، وتبعه جامع فوقف بباب الحرم وأخذ يصرخ صراخاً عالياً بلغ أجواز الفضاء ووصل إلى عنان السماء ، ولسكن الخليفة لم يسمح له بدخول الحرم . فلما ركب السلطان ملكشاه أمسك جامع بعنانه وكان ذا جرأة عايه وقال له : « يا مولاى . . . اصنع بقاتل ولدى ما صنعته بقاتل والدك . . . ! ! » .

#### [ بیت فارسی فی الاصل ، ترجمته ]

ــ ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، وما جزاء السوء إلا السوء . . . ! !

<sup>(</sup>۱) شبه س ۱۲۱۸ س ۱۲ ۰

<sup>(</sup>٢) المراجع : الضعاك في الأساطير الفارسية يمثل شريراً من أصل غير فارسي يقضى على الملك جثيد ويستولى على ملسكة ويمكم إيران فيعمها شره وطفيانه .

<sup>(</sup>٣) المراجع : بهرام وناهيد كوكبان هما المريخ والزهرة — وبهرام أيضاً إسم ملك ساسانى راج فى ماسكه اللهو والطرب وهما من الأمور التى تتصف بها الزهرة (أى ناهيد ، باعتبارها الحة المتمة والأنونة والجال).

قال السلطان: « إنه يقول الحق » . ثم أرسل الأمير الحاجب « قماج » حتى يحضر الغلام منحرم الخليفة ، وكان الخليفة فى ذلك الوقت هو « المقتدى » فأراد أن يحفظ عهده للغلام و يفتديه بعشرة آلاف دينار ولكن ذلك لم يقبل منه ، وأجرى القصاص فى الغلام (١)

مثل: كم من عزيز أناله جهله، وكم من ذليل أعزه عقله (٢٠)...!!

وكان السلطان ألب ارسلان رجلاً شـجاعاً يخشاه الناس ، [س١٢٣] فلم يكد يتم له الأمر حتى استولى على خراسان والعراق وسائر الأطراف ، وقد اختار من أولاده العشرة ابنه « ملكشاه » فجعله ولياً لعهده فما زال يحكم هذه المملكة الواسعة حتى ورثها عنه سيد العالم ، ملك بني آدم ، السلطان القاهر ، عظيم الدهم ، غياث الدنيا والدين أبو الفتح كيخسرو بن السلطان قلج ارسلان خلد الله معالم دولته...وهو الذي وضع أسس الدولة وأقام قواعدها بمراقبة أوامر الله وإعلاء أعلام الدين وإحياء مراسم الشرع وإعزاز أئمة الإسلام الذين هم خزنة علوم الدين وحفظة قواعد الشرع . وهذه هي الألطاف الإلهية تلوح على صفحات أَخُواله وتزداد وضوحاً كل يوم ؛ وهذه هي الإمدادات الربانية تتوالى في حقه وتتواصل ؛ وهذه هي رايات دولته مؤيدة منصورة على الداوم بفضل تأييد الله سبحانه وتعالى ونصرته له . و إن أمارات الفضل الإلهي التي تسطع في عهده الهايوني المجيد، و إمدادات الآلاء والنعم الربانية التي تتواتر لإعزاز أوليائه و إذلال أعدائه ، إنمـا هي جميعاً نتيجة لقصره همته على ابتغاء مرضاة الله عز اسمه،ولـكونه يعتصم بقوة الملك العلام في كل حركة ومقام ، وفي كل مقصود ومرام ، ولكونه

<sup>(</sup>۱) انظر تك (س ٤٤٤) يقوله إن هذه الحادثة وقعت سنة ٤٨١ عندما كان ملكشاه في طريقه للي الحج إلى مكن .

<sup>(</sup>٢) فق ورئسة ؛ ب .

يستنجح آماله وأمانيه في الدارين بفضل الله العبيم وصنعه العظيم ، ويعلم أن الله هو المعطى والمنعم والمكافئ على الحسنات والمجازى السيئات ، ويعلم أن استبقاء دولته واستدامة نعمته إنما هما تمرة ونتيجة لمواظبته على شكر الله وحمده تبارك وتقدس . أدام الله ملكه في تزايد وارتقاء ، ورفع راية دولته إلى أجواز السماء ، وأبقى صف عرشه في بهاء . . . بحق محمد وآله .

وهذه قصيدة قالها مؤلف هذا الكتاب الداعى لهذه الحضرة في وصف هذه الدولة:

#### [قصيدة فارسية في الأصل، ترجمتهما: ]

- \_ يامن سلت الدنيا إليك ملكها . . . 11
- يا سلطان الزمان . . . . ويا ملك العالم . . . ! !
- ــ ويا من يخضع لاواس خاتمك ، جميع الناس والملائكة والجن . . . . 11
- ـــ أنت ملك عَظْمٍ ، تنحني أمامك ، في خضوع قبة ﴿ الفلك الزرقاء . . . ! !
- - لم يكونا مثل الملك في الفضل (١) . . . أ ا
  - ــ وأن ألفاظه العذبة لتشتمل، على ألطاف أنفاس عيسى بن مريم ١١٠٠٠
    - ــ وأن الإحساس بالهيبة عند مدحك
    - قد جعل الطواطي الناطقة بكماء . . . ! !
  - وعند بده الوجودكان وجود السلطان ، متدماً على سائر الكاثنات . . . ! !
    - ــ وأخذ القدر يقول لهذا الملك الكريم :
    - يا مُفَدَّم أهل الدين . . . . تقدم . . . ا!
- ــ وأخذ رأيُـك يقول للعقل الكلى ، فى مدرسة السهاوات . . . تَـَعَـلُمَّم . . . ا ا
  - ــ وأنت كيان العقل وأصل العلم ، وإنكان العقل لم يصبح بحسما . . . ! !

<sup>(</sup>١) المراجع : خسرو وجم ملسكان من ملوك إيران الأقدمين اشتهرا بالرفعة والفضل ، وجم ترخيم لجمثيد .

- \_ وبلطف رعايتك . . . لم يبق فى سائر الآفاق أحدٌ من رعاياك محروماً من نوالك . . . ! !
- ــ ولو فرضنا أمها الملك الجليل، أن قبة الفاك العالية دارت على خلاف رأيك،
  - \_ فإنها الآن تبُّحث عن تحقيق رغباتك، وتخضع أمامك في هذا الخيم ...!!
    - \_ ولقد قَـرَّرت الخضوعَ لك،
    - وأصبح هذا هو عزم الفاك الذي يصمم عليه . . . ! !
- ـــ ومن الرأى الصائب أن تُـُحَـوُ ل عنانُ جوادك الادهم صوب العراق . . . ! !
- ــ حتى يكة حل نسل بني آدم ، بالتراب الذي يرتفع من حوافر جوادك . . . ! !
- ــ فقد اختفت شمسُ العراق وكأنها فيمحاق ، وربما يزول تحسها بمقدمك ...!!
- وهذا هو حال أهل العراق في عجزهم ، وقد أصبح أمرهم عسيرا مختلطا . . . !!
  - ــ وربمـا استطاعوا النجاة من الغصص والآلام
  - وأن يصبحوا تقدمك في سعادة وهناء . . . ! !
- فيارب . . بحق نعمة مقدم الناه ، اجعل أهل العراق في هناءة وفرح . . . ١١
  - ــ حتى يستطيعوا أن يعرضوا حاجاتهم ، أمام الكعبة المعظمة . . . . ! !
  - ــ وما دامت . مني ، والموقف والركن ، على طريق الحطيم وزمزم . . . .
    - \_ وما دامت ذبائحُ الحرم حلالا ، وصيد الحرم على المحرم حراما .
      - \_ فإنى أدعو الله أن يبقيك موفقا إلى أبد الآبدين
      - ما دام المُحَدرًا م يأتى في مطلع السنين . . . ! !
- \_ وابق فى الخلد ... يهنأ بك الآصدقاء ، بينها يتلظى أعداؤك فى نار جهنم. . . ! !
  - ــ وليبقكارُ هك أبداً في عناه ، وليتجرع شربة السم الزعاف . . . . ! !

## السلطان معز الدنيا والدين

# ماكشاه بن محمد قسيم<sup>(۱)</sup> أمير المؤمنين

كان ملكشاه جميل الصورة ، معتدل القدّ ، مرتفع القامة ، [س ١٢٥] قوى الساعد ، يميل إلى الضخامة ، وكانت لحيته مستديرة ، ووجهه أبيض مشربا بحمرة ، وكانت إحدى عينيه منحرفة قليلاً عن طريق التعود لاعن طريق الخلقة . وكان يجيد استعال الأسلحة جميمها ، كاكان في غاية المهارة في ركوب الخيل واللعب بالكرة . وكانت ولادته في جادى الأولى سنة خمس وأر بعين وأر بعائة (٢) و باغت مدة عمره ثمانية وثلاثين عاما . ووزيره هو نظام الملك الحسن بن على ابن اسحلق ، وحاجبه هو الحاجب قماج .

وكان السلطان ملكشاه ماكماً جباراً نافذ السلطة ، سعيد الحظ ، موفق الأيام ، مهيأ الأسباب ، ميسر الأغراض ، مؤيداً بالتأييد الإلهي ، موفقاً بالتوفيق الرباني .

حكة : « إِنَّ السلطانَ خليفةُ الله في أَرضِه ، والحاكمُ في حدودِ دينِه وفرْضِه ، قد خصَّه الله بإحسانِه ، وأشركه في سلطانه وبَذَلَه لرعايةِ خُلقِه،وَ ندَبَه لنُصْرةِ حَقَّه ، فإنْ أطاعَه في أوامرِه ونواهيه ، تَكَلَّلُ بنصره ، و إِنْ عَصاَه فيهما

<sup>(</sup>١) زن: يمين ، سياست نامه : أمين ، ن : قسيم .

<sup>(</sup>۲) كذا فى الأصل ولكن صمة النارخ توجب أن تسكون ولادته سنة سبع وأربسين وأربعيات المؤلف نفسه على إن مدة حياة ملكشاه بلنت ٣٨ سنة وأن وقاته وقعت سنة ٥٨٤ وعلى ذلك وجب أن تسكون ولادته سنة ٤٤٧ أنظر أيضاً ١١ (ج ١٠ ص ١٤٣ ، زن ص ٨٨٠ ) .

وكله إلى نفسه (١) ٥ حتى يتردى فى الفساد والمناهى والفسق والملاهى فيدفعه إلى جهنم ، فمن الواجب على السلطان أن يختار العدل حتى يدرك السعادة .

وقد تولى آباء السلطان ملكشاه فتح العالم فلما جاءت نوبته [س ١٢٦] تولى إدارته وتعميره،وغرسوا له شجرة الدولة فجنى قطافها،وأسسوا له عرشالسلطنة فتربع على دسته ، وصار عهده شباباً للدولة ، وربيعاً لأيام الملك ، وطرازاً لأبهى حلة ، فالعالم مسلم له ، ورايته منصورة ، ورعيته هانئة ، وبلاده معمورة .

مثل: إلزم الورع فإنه يؤيد الملك ، واحذر الطمع فإنه يولد الملك (٢).

وكان ملكشاه ورعاً تَقِيًّا بعيداً عن الحرص والطمع ، لعب فترة في ميدان المالم فانقادت له كرة المراد ، وأجرى جواد التوفيق في ساحته فلم يتجه به إلى ناحية أو أمر إلا وذلَّ وانقاد .

مثل : فضل السادة بحسن العادة ، وفضل الرياسة بحسن السياسة <sup>(77)</sup>

جاء ملكشاه بعد موت أبيه من خراسان إلى العراق ، وطمع عمه «قاورد» في الملك فتحرك بجيش جرار من كرمان قاصداً العراق أيضاً ، ظاناً أن سائر البلاد قد سلمت إليه ، وتلاق الجيشان على باب الكرج فدامت المعركة بينهما ثلاثة أيام بلياليها ، ثم انتهى الأمر بهزيمة «قاورد» (3).

يقولون إن مبارزاً من جيش قاورد تقدم إلى صفوف عسكر ملكشاه طلباً للمبارزة ، فانبرى له فارس ونازله وضر به بسيفه ضر بة أطاحت بنصفه الأعلى

<sup>(</sup>١) فق ورئمة ١٥ (١).

<sup>(</sup>۲) فق ورقه ۱٤ ب.

<sup>(</sup>٣) نق ورقعة ١٩ (١).

<sup>(</sup>٤) انظر نفصیل ذلك ایضاً فی زن س ٤٨ ، ١١ فی حوادث سنة ٢٥ ( ٣ - ١ س ٥٣ ) ، تك س ٤٤٣ ، زت ورقة ٣٣ ب ٣٤ ( ١ ) و تاریخ سلاجقه كرمان لمحمد بن إبراهيم طبع ليدت س ١٣ .

عن جسده ، فلما عاد جواده حاملا كفله وفخذيه ورأى قاورد ذلك قال : لم يعد لنا هنا مكان للثبات والوقوف ، وولى الأدبار منهزماً ، ثم وقع فى النهاية أسيراً ، ووقعت خزانته وخزائن أسلحته وآلانه وعدده ومتاعه وكراعه فى أيدى عسكر ملكشاه ، وكانت من الكثرة بحيث لا تدخل فى حدّ أو عدّ ولا يحتويها فَهُمْ أُو وَهُم .

#### [ شعر فارسى فىالأصل ، ترجمته : ]

اعلم أن الشخص الذي يجمع الكنوز في هذه الدار الفانية ،
 إنما هو في عناء دائم وتعب ناصب (١) . . . ! ! .

[177]

فتمتع بالمأكل، والملبس، وملاعب الحب والشباب
 وتأمل ذلك جيدا . . . فعليه يدور الفلك الدائر . . . ! !

واجتهد وكن كريما وبالغ فى الكرم والجود
 ولا تبق شيئا من المأكل إلى الغداة . . . ! !

فكثيراً ما يشتى واحث من الناس ... وينع آخر بأكل ما جمع
 ومع ذلك فإن أحدا لا يهتم بالمنح والعطاء (٢) . . . ! !

ولقد عَـشــيسَــ عيناك وزاغ بصرهما في هذه الدنيا الفانية
 جرياً وراء التاج والسلطان والكنز والمــال . . . ! !

والدنيا بيـــرمتها لا تساوى جرعة من المــاء البارد.
 فلماذا تتعب قلبك بأسبابها . . . ؟ !

ولا مكان للعقل مع دورة الفلك الدائر
 وأحكامه في اللطف والقير غير ظاهرة (٦) ... !!

\_ ويا صاحب الرأى الصائب . . . إذا كانت الدنيا كنزا فرتَّشِها ونظسَّمُها . . . ولكن حذار أن تشغل قلبك مالغداة ... !!

<sup>(</sup>۱) شبه س ۲۰۹۳ س ۲۱ ،

<sup>(</sup>۲) شبه س ۲۰۹۶ س ۱۹ ه

<sup>(</sup>۳) شه س ۲۰۸۶ س ۲ ۰

وافتح أبواب مآكلك على مصاريعها، وأفرغ ما فيها.
 فإذا طال بقاؤك، فإن الله كما أعطاكها يعطيك غيرها...!!

ولما عاد ملكشاه من هذه المعارك و بلغ باب همدان تطاول جنده وتدللوا قائلين : « إنا قد ظفرنا بهذا الفتح والنصر وهزمنا جيشاً جراراً فنريد زيادة أرزاقنا » وقالوا للوزير كلاماً مثل هذا يستفاد منه أنه إذا لم يَزْدَدْ رزقهم و إقطاعهم فإنهم يدعون بالسعادة لـ «قاورد» (۱) . فقال لهم نظام الملك : « إنني سأحدث الساطان بذلك هذا المساء وسأحقق لـ مقصودكم ».

ثم أمر فى نفس الليلة فجرعوا « قاورد » شراباً ساماً ، وسَمَاوا أعين ولديه الاثنين (٢) فلما كانت الغداة عاد الجند إلى المطالبة بزيادة أرزاقهم فقال لهم نظام الملك : « لم يكن من اللائق ليلة الأمس أن أحدث السلطان بشىء من هذا لأنه كان حزيناً على عمه ، وقد ضاق عمه ذرعاً بمحبسه وأحس بالضجر والسأم فامتص السم من خاتمه وأسلم الروح . » فلما سمع الجند ذلك هدأوا وسكتوا ولم ينبسوا ببنت شفة ، ولم يعد أحد منهم يتحدث عن زيادة الأرزاق .

حكمة: « اعتمد فى أعمالك على أهل المروءة ، وفى قتالك على أهل الحمية ، لأن المروءة تمنع من الخيانة والغدر ، والحمية تمنع من الهزيمة والفر" ، [س ١٢٨] و إياك ومباشرة الحرب بنفسك ، فإنك لا تخلو من مُلْكِ تخاطِر به أو هُلْكِ تُباكر به ".

<sup>(</sup>١) تسك س ٤٤٣ ، رس ، حس مند ذكر ملسكشاء .

 <sup>(</sup>۲) اظر أيضاً تاريخ الدجته كرمان لمحمد إبراهيم (طبع ليدن س ۱۳) حيث يقول:
 و قيدوا فاورد بضمة أيام ثم خنتوه خفية وسملوا أعين أمير انشاه وسلمانشاه ، وبقول آآ ، رن ،
 زت إن فاورد قتل خنقا واقة أعلم .

<sup>(</sup>٣) فق ورقعة ٢١ ( أ ) .

وفى سنة إحدى وسبعين وأر بعائة قاد ملكشاه جيشه إلى خراسان وطاف بأطراف ممالكه متفرجاً ، واختار فوجاً من الجند المدر بين على القتال وحاصر تتمرقند ونصب عليها العرَّ ادات والمجانيق حتى استولى عليها ، وأحضر الجند إليه خان سمرقند (1) مترجلا فقبل الأرض بين يديه ، وأخذه ملكشاه أسيراً إلى إصفهان مكرماً مشرفاً .

[ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

حذار أن تطمع في الدنيا فتؤذى الجواد الكريم
 واحترس من ذلك حتى تسلم من الألم المقيم . . . ! !

فالدنیا خیال زائل إذا لم تحسن فیها الاعمال
 وهی غیر جدیره بأن تسلم إلها زمام القلب والآمال (۲)...!!

والفك الاعلى لا يدور على و تيرة واحدة
 فأحماناً بجلب السرور ، وأحماناً بجلب الشر والتعاسة (٦)

وأحياناً يرفع الهامة إلى الشمس العالية
 وأحياناً يهبط بالمرء من أوج الشمس إلى الحضيض . . . ! !

ولما عبر جيش السلطان نهر جيحون ، كتب نظام الملك بأن تدفع أجرة الملاّحين من أموال انطاكية ، فلما ركب السلطان شكا إليه الملاحون أمرهم وقالوا: « إنا قوم فقراء ، نحصل على معيشتنا من هذا النهر ، و إذا ذهب شاب منا إلى انطاكية فإنه يعود شيخاً ...!! » فقال السلطان لنظام الملك : يا أبتى ما هذه الحكاية ... أليس لنا في هذه الولاية مَعين بحيث نضطر إلى تحويل

<sup>(</sup>۱) المراجع : المقصود به أحمد خان بن خضر خان أخو شمس الملك الذي كان قبله وهو أن أخى تركان خاتون زوجة السلطان ملسكشاه وكان صيبا ظالما قبيح السيرة ( انظر حوادث سنة ٨٤ تاريخ ان الأثير ) .

<sup>(</sup>۲) شه س ۸۳۹ س ۲۲ .

<sup>(</sup>٣) شه س ٤٤٦ س ٨ .

هؤلاء القوم إلى أنطاكية ...؟ « قال الوزير : « مولاي .... لاحاجة لأن يذهب هؤلاء القوم إلى أي مكان من الأماكن ، فإن أتباعنا يشترون البراءات التي أعطيت لهم بالذهب يدفعونه إليهم نقداً ، ولقد أمرت لهم بذلك إظهاراً لعظمة ملكك و بسطة سلطانك حتى يعلم الناس مقدار اتساع مملكتك [س ١٢٩] ونفاذ حكمك (١) .... !!

و بكتب نقلة التاريخ في هذه المناسبة فيقولون : يا أسفا على تلك الأيام التي كان الوزراء فيها يمتازون بالفضل والعـلم والعقل والقدرة : فإن الوزارة في هذا الوقت في أيدى الغلمان ، يروج فيها سوقٌ من كان سَبَّاقًا إلى جمع الأموال وشم الأعمال ... !!

حَكَة : «اعلمأن الأيدى بأصابعها ، والماوك بصنايعها ، وأن وزير الملك عينُه ، وأمينَه أذنهُ ، وَكَاتَبَه نُطْقُه ، وحاجبَه خُلقُه ، ورسولَه عَقلُه ، ونديمَه مثلُه (٢٠) . .

وقد سار السلطان ملكشاه أثناء ملكه مرتين من «أنطاكيه» إلى « أوزكند » وكانت الأخيرة منهما في سنة إحدى وثمانين وأربعائة . وفيها ذهب السلطان إلى أنطاكية ثم إلى اللاذقية على شاطىء البحر وهنالك استقت جياده من مائه ، وطلب السلطان سجادة وصلَّى ركعتين شكراً لله على أن ملكه قد امتد من أقصى المشرق إلى شواطيء بحر المغرب الم

مثل: شكر الصنايع من أقوى الذرايع(١)

والطرق كثيرة لشكر نعمة الله...ولكن خيرها هو رعاية الحقوق ، فإن أساس الدولة يتمهد بها ، وساحة الملك تتسم بو اسطتها ، وأسباب السلطة تستقر عليها ،

<sup>(</sup>١) انظر أيضًا نبك من ٤٤٤ ، رمن ، حس وان خلسكان عند ذكر ملسكشاه .

<sup>(</sup>٢) فق ورقة ١٩ ب.

 <sup>(</sup>٢) الرّاجع : أى البعر الأبيض التوسط .
 (٤) فق ورقة ١٣ ب .

وأرباب الحم يرتفعون بفضلها . ولقد أقطع السلطان ملكشاه خواص أتباعه الإقطاعات من أقصى ولايات الشام إلى ساحل المحيط ، فأعطى مدينة «حاب » لقسيم الدولة «آقسنقر » وأعطى «الرها » لعاد الدولة بوران ، وأعطى «الموصل له حكرمش » ، ثم عاد من هنالك إلى سمرقند .

مثل: مَنْ أَنْعُمَ قَضَى حَقَّ السيادة، ومَنْ شَكَرَ استحقَّ الزيادة (١٠٠ مرا مثل مثل مثل مثل مثل الاستيلاء عليها وأسر سليان خانها (أى ملك سمر قند (٣)) ذهب إلى «أوزكند» وأنفذ الولاة وأصحاب الإقطاع إلى حدود « الخطا» و « الختن » ونصب كل واحد منهم على مدينة من المدن ، واقتلع من هذه الديار العادات المبتدعة والرسوم المستحدثة ، والقوانين الجائرة .

[ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

\_ إذا كان الملك عادلًا كريماً طيب الاعمال ،

امتلأت الدنيا بالخير والجمال ١١٠٠٠٠

ـــ أما إذا اعرج طبعه فى العدل والإنصاف فإن المطاعم تحرم كالسم الزعاف (٢) . . . ! !

\_ فاعدل مع كل الناس في كل الامور

واذكر فَضل الله وآ لاءه على العباد. . . ! !

\_ وعَجَّلَ وَتَنَعَّمُ وَابَحْتُ عَن طلاب قلبك في وابحث عن طلاب قلبك فأعمل لحسن الذكر (١)

ـــوكيف يكون وجود المرء من عند الله ، ولا يلزمه أيضاً معلم من بين الناس (<sup>ه)</sup>...!!

<sup>(</sup>۱) فق ورقة ۱۳ <sup>ب</sup> .

 <sup>(</sup>۲) كذا في تك ، رس ، حس وأما اا فيقول إن اسمه هو أحمد خان ( انظر ج ۱۰ - ۱۱ ) ومن الجائز أن اسمه كان ه أحمد بن سليمان خان » .

<sup>(</sup>۳) شه *س* ۱۹۱۹ س ۱۹ — ۲۰ .

<sup>(</sup>٤) شه س ٩٩٦ س ٤ ،

<sup>(</sup>ه) شه ص ۸۰۹ س ۲ ه

- \_ وليس هناك ما هو أعجب من شخص يجرى وراء المطامع فيجعل قلبه دائماً رهين الآلام والمواجع (١٠٠٠ . ١١
  - فتأمل ، ماذا قال التاج للرأس التي علاها ...?
     قال : ليكن العقل قريناً للمخ الذي ركب فيك ...!!
- \_ وإذا أردت أن يبقى تاجك في مكانه ، فاحتفظى برج عان رأيك والزانه ... !!
- ــ وحذار أن تصنعي السوء ، فأنت تعلين أن السوء، يرتد إلى صانعه في النهاية ... !!
  - \_ وعمل السوء يجلب السوء اصاحبه
  - فلا تبحث يا ولدى عن . فتاح أقفال السوء (٢)
  - \_ ولا يجب أن يبق من بعدك ، سوءُ شهر تك وكذلك لا يجب أن تسوء عاقبتك أمام الله (٢) . . . ! !
    - وكل شخص يمتاز بالعقل والذكاء
    - يعلم أن الخير والشر سيمضيان على السواء ... !!
    - وإننا جميعا إلى ذهاب، وأن الدنيا إلى فناء
       فعلام كل هذا التعب والنصب والعناء . . . !! (<sup>4)</sup>
    - \_ وها نُحن نرفع العصى فى أيدينا ، نجاهد بها الاعداء ويرهقنا الاعداء ، ثم نمضى بعد ذلك إلى الفناء ...!!
    - فإذهب وعد الملوك من وهوشنگ و إلى وكاوس و الذين تولوا العرش و تقلدرا التاج و اشتهروا بالعظمة
      - وستجد أنه لم يبق ، منهم شيء غير الذكر الحسن
         ولم يستطع أحد أن يحصر سجل الذاهبين منهم ١١٠٠٠

وكان الجند الذين يلازمون ركاب السلطان ملكشاه ، ممن أثبتت أسماؤهم في

الجرائد الديوانية ، يبلغون ستة وأر بمين ألف فارس ، وزعت إقطاعاتهم[م ١٠١]

<sup>(</sup>۱) شه س ۸۹۰ س ۱۷ ۰

<sup>(</sup>۲) شه س ۹۹۳ س ۲ ، ۷ ، ۱۱ ، ۱۲ ،

<sup>(</sup>۳) شه س ۱۰۰۱ س ۲۰

<sup>(</sup>غ) شه س ۱۰۱۵ س ۱۲ — ۱۳ ،

على سائر بلاد المملكة ، حتى إذا تزلوا بأية ناحية منها كانت نفقاتهم وعلوفة دوابهم معدة مهيأة (١). و بلغ عدل السلطان وحسن سياسته حداً كبيراً ، حتى لقد قيل إنه لم يوجد على عهده شخص له ظلامة ، فإذا فرض وجاء متظلم لم يكن له من دونه حجاب بل كان يحدث السلطان مشافهة و يطلب منه إنصافه (٢)

مثل : من شرفت همته عظمت قيمته .

ومن خيرات السلطان ملكشاه أحواض الماء التى بناها على طريق الحجاز (٢) ، وهو الذى رفع المكوس ورسوم الخفارة عن طريق الحاج (٤) وأقطع الحرمين نظير ذلك الإقطاعات والأموال ، وكانوا يأخذون قبل ذلك من كلحاج سبعة دنانير ذهبية . وأنعم كذلك على عرب البادية وعلى مجاورى الكعبة المعظمة بالإنعامات الطائلة وما زال بعض هذه الرسوم باقياً حتى الآن .

حكمة: «اِجْمَلْ لدينك من دنياك نصيباً ، وكن فى نفسك على نفسك رقيبا ، وَصَيِّرُ لَـكُلُ جَارِحة من جوارحك زماماً من العقـــــــل والنهى ولجاماً من الورع والتقى (٥٠) .»

وکان السلطان یحب الصید دون سائر أنواع الملاهی ، ولقد رأیت کتاب صیده (شکارنامه) سکتو با بخط «أبی طاهم الخاتونی» (۲) وقد روی فیه أن السلطان

<sup>(</sup>۱) تــك س ٤٤٩ ، وانظر أيضاً الفصلين ٢٢ ، ٣٣ في «سياست نامه» تأليف نظام الملك .

<sup>(</sup>٢) أظر أيضاً الج ١٠ س ١٤٣ – ١١٤٠ .

<sup>(</sup>٣) اأج ١٠ ص ١٤١ ، زن ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٤) اا في ذيل حوادث سنة ٨١ . .

<sup>(</sup>٥) ىق ورقة ١١٣.

<sup>(</sup>٦) هو موفق الدولة أبو طاهر الغاتونى وكان بشتغل مستوفيا ( أي يتولى الماليات ). لـ حـ «كُوهر خاتون ، زوجة الــلطان عمد بن ملــكشاه ومن أجل ذلك سمى بالماتونى وهو من أهل • ساوه ، ( انظر مقدمات لباب الألباب التى كتبها ميرزا عمد قزوينى ج ١ ص.و — ز).

استطاع فى يوم واحد أن يصيد سبعين غزالاً ، وكان من عادته أن يتصدق على الفقراء والدراويش بدينار مغربى لقاء كل صيد يصيده . و بنى الأبراج من حوافر الغزلان وحمر الوحش فى كل مصيد من مصايد العراق وخراسان ، وترك آثاراً مختلفة فى ولاية ما وراء النهر وفى بادية العراق وفى مرج خوزستان وولاية أصفهان وفى كل مكان كثر به الصيد .

وقد اختار أصفهان من سائر بلادیملکته لتـکون عاصمة لملکه [س ۱۳۲] ومقراً لعرشه ، و بنی داخلها وخارجها کثیراً من العارات والجواسق والحدائق مثل « باغ کاران » و « بیت الماء » (۱) و « باغ أحمد سیاه » و « باغ دشت کور » وغیر ذلك . وهو الذی بنی قلعة المدینة وقلعة « دز کوه » (۲) وکانت خزانته فیها .

وكان الوزير نظام الملك شديد الاحترام والتمكين والنفوذ في مملكة السلطان ملكشاه وكان له اثنا عشر ولداً ، نَصَّبَ كل واحد منهم على عمل أو ولاية .

حكمة: « إن عمال الولاة بمنزلة سلاحِيم فى القتال، وسهامِهم فى النضال، ومَهامِهم فى النضال، ومَهامِهم فى النضال، ومَها يلك ومَنْ ولى الدُلْكَ بلا كُفاة ، كان كن لقى الحرب بلا حُماة ، ومما يديم لك نصحهم وولاءهم، ويحفظ عليك ودهم ووفاءهم ، قلةُ الطمع فيهم ، وحسنُ المقابلة لمساعيهم . واعلم أنك إنْ طمعت منهم فى ذرة ، طمعوا منك فى بدرة ، المقابلة لمساعيهم من رزقهم ديناراً ، اقتطعوا من مالك قنطاراً ، ثم أساءوا

<sup>(</sup>١) جت ، ع : بيت المـال وكلة باغ بمنى حديقة .

<sup>(</sup>۲) يعنى قامة مشاهدز، ويقول القرويني في كتابه آثار البلاد: بناها يمنى قامة شاهدز \_ المسلطان ملكشاه سنة خسبانة ، وهذا خطأ ظاهر لأن السلطان ملكشاه مات في سنة ٤٨٥ وربحا أخطأ المؤرخون في ذلك بسبب أنهم ذكروا هذه القلمة في حوادث سنة ٠٠٠ عندما استطاع المسلطان محمد بن ملكشاه أن يستخلصها من يد أحمد بن عبد الملك بن عطاش ( انظر المتطاع المسلطان محمد بن ملكشاه أن يستخلصها من يد أحمد بن عبد الملك بن عطاش ( انظر المتحد بن ملكشاه أن يستخلصها من يد أحمد بن عبد الملك بن عطاش ( انظر المتحد بن ملكشاه أن يستخلصها من يد أحمد بن عبد الملك بن عطاش ( انظر المتحدد بن عبد المتحدد بن ملكشاه أن يستخلصها من يد أحمد بن عبد الملك بن عطاش ( انظر المتحدد بن عبد بن ملكشاه بن عبد المتحدد بن المتحدد بن عبد المتحدد بن المتحدد بن المتحدد بن عبد المتحدد بن المتحدد المتحدد بن المتحدد بن المتحدد بن المتحدد المتحدد بن المتحدد الم

القول فيك ، وأنكروا بيض صنايعك وأياديك . وإذا اصطنعت فاصطنع من يرجع إلى أصل وأبوة وعقل ومروة ، فإن الأصل والأبوة يمنعانه من الغدر والخيانة ، والعقل والمروة يبعثانه على الوفاء والأمانة ، وإنَّ كلَّ فرع يرجع إلى أصله ، وكل شيء يعود إلى طبعه ، ثم يُسْتَدَلُ بالصنيعة على قدر المصطنع ، ويحكم بالزراعة على عقل المزدرع ، لأن الحر لل لا يصطنع إلا حراً وفياً ، والعاقل لا يزرع إلا زرعاً زكياً والعاقل الميزرع إلا زرعاً زكياً والعاقل الميزرع إلا زرعاً زكياً والعاقل الميزرع إلا زرعاً زكياً والعاقل

وكانت هذه الصفات جميمها موجودة فى « نظام الملك » وأولاده [س ١٣٣] فلا غرو إذا خصه السلطان بتقريبه والعناية به .

وكانت « تركان خاتون » بنت « طمغاج خان » (۲) زوجة للسلطان وكانت شديدة التأثير فيه والاستيلاء عليه،وكان لها وزير هو «تاجالملك أبو الغنايم الفارسي» (۲) يمتاز بحسن المنظر والمخبر،والكفاية والدراية،والفضل والهمة ، وكان يتولى أيضاً شئون الملابس السلطانية فشاءت تركان خاتون أن ترفعه في وجه نظام الملك .

# [ بيت فارسى فى الاصل، ترجمته: ]

من حفر بثرا فی طریق آخیه، وقع هو فی البئر و تردی فیه...!!

فما زالت تحث السلطان أن يعطيه الوزارة ، وتقبح له صورة نظام الملك وتتتبع زلاته وعثراته حتى تغير السلطان عليه لكثرة ما سمع من مساوئه .

<sup>(</sup>١) فق ورقة ٣٠ (١) .

 <sup>(</sup>۲) المقصود به هو أبو المظفر عماد الدولة إبراهيم طفقاج خان بن صر وهو أحـــد ملوك الحافية فيا وراء النهر ، ولى السلطنة ما بين ٤٤٠ -- ٤١ ( انظر : الدول الإسلامية ، وضم لين بول ) .

<sup>(</sup>٣) اسمه المرزبان بن خسرو فيروز ( زن س ٦١ ) .

## [ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

کل من یساك طریق السوه ، یكون عدوا لنفسه ولسیرته ۱۱۰۰ [۱۳۴]
 والشخص الذی یمزق حجاب أخیه ، یری أیضا أن نفاب أخته قد تمزق ۱۱۰۰۰
 وإذا لم یتأمل المره معایبه ، خاف فعل الآخرین وخشی صنعهم ۱۱۰۰۰

وسبب العداء بين تركان خاتون ونظام الملك يرجع إلى أن السلطان ملكشاه كان له ولد من تركان خاتون اسمه محمود ، شاءت أمه أن تجعل السلطان ينصبه وليًا لمهده ولكنه كان صغير السن جداً (۱) وكان أكبر أولاد السلطان هو « بركيارق » المرزوق له من « زبيدة خاتون » بنت الأمير « ياقوتى » وأخت الأمير إسماعيل ، وكان نظام الملك عيل إليه ويحثُّ السلطان على أن يفوض إليه ولاية المهد(۲) . وكان السلطان أيضاً يرى بركيارق أليق لهذا الأمر.

مثل: من أحسن الاختيار الإحسان إلى الأخيار، ومن عادة الأبرار اختيار الأخيار.
فلما امتلاً سمع السلطان بأنباء عثرات نظام الملك أرسل إليه رسولا،
زوده برسالة فحواها: « هل أنت شريكي في الملك حتى تتصرف وفق ما تريد
دون مشورتي ، وتنصّب أولادك على الولايات وتقطعهم الإقطاعات وفق ما تشتهي . . . ؟! سترى أنني سآمر بخلع العامة عن رأسك . . . » (٦) فثار نظام الملك قائلا: « إن الذي وضع التاج على رأسك هو الذي وضع العامة على رأسي . . . وكلاها مرتبطان ولاينفصلان » (أك ونقل الحاضرون هذا السكلام وزادوا فيه فزاد غضب السلطان على نظام الملك واستبدله بتاج الملك .

<sup>(</sup>۱) زن ص ۸۲ ، ۱۱ ج ۱۰ ص ۱۱۰ ،

 <sup>(</sup>۲) زن س ۸۲ — ۸۳ ، اج ۱۰ س ۱۱۶ ، کانت ولادة برکیارق سنة ۱۷۶
 وأما ولادة عجود فکانت فی سنة ۸۰ .

<sup>(</sup>٣) المراجم ، كناية عن عزله من منصبه في الوزارة .

<sup>(</sup>٤) اظر: زن ص ٦٣ ، ١١ في حوادث سنة ١٨٥ ( ج ١٠ ص ١٣٨ -- ١٣١ ) .

#### [ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

\_ يحق للشبان الذين يمتازون بالعلم والتدبير أن يجلسوا في مكان الشيخ الكبير ...!!

وحدت في هذه الأثناء أن قامت الفتن في سائر البلاد من إصفهان إلى بغداد .

## [ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته . ]

\_ حذار أن تتدلل كثيرا على السلطان، ولوكنت من أقدم أتباعه وخدامه...!! \_\_ واعلم أنه مهما طالتخدمتك له، فإنه ليس في حاجة إليك....!! [م.١٣]

\_ وإذا عضب عليك في أمر من الامور

فاطلب المعذرة ولا تنبس ببنت شفة ....!!

ــ وحتى إذا لم تعرف حقيقة جريرتك

احمل قلبك عاريا وقدمه للملك (١) ....!!

وحذار أن تتحدث بالسوء فى حضور الملك عن أحد من رجاله
 فإنك تكون فى رأيه قليل الادب والحياء ١٠٠٠! (٢)

فلما وصل الجيش إلى نهاوند أغرى « تاج الملك » الملاحدة المخاذيل (أى الإسماعيلية من أتباع حسن الصباح) فضر بوا نظام الملك بالخنجر وقتلوه ولم يكن من عداهم من سائر المسلمين ليقدموا على قتله . وكان نظام الملك عند مقتله شيخاً مسناً قد جاوز الثمانين من عمره (٢) .

وكأتما كانحديثه الذي قاله كاشفا لمصير السلطان ، فإنه لم يكد يبلغ بغداد

<sup>(</sup>۱) شه س ۱۹۷۸ س ٤ ، ه ، ۷ ، ۸ .

<sup>(</sup>۲) شه س ۱۹۷۷ س ۲۹ ۰

<sup>(</sup>٣) هذا خطأ واضح لأن المؤرخين يجمعون على أن ولادة نظام الملك كانت فى سنة ٨٠٤ وأن وفاته كانت فى سنة ٨٠٤ وعلى ذلك لا يمسكن أن يريد عمره على ٧٧ عاما ويجب أن نبدل كلة • ثمانين • بكلمة • سبمين • .

ويقيم بها ثمانية عشر يوماً حتى مات، وكان بين موتهما فترة أقل من شهر واحد<sup>(۱)</sup>. ويقول الأمير مُعِزَى من قصيدة له فى رثاء السلطان بيتين من الشعر فى هذه المناسبة ترجمتهما (۲):

فى شهر . . . . ذهب الوزير المسن إلى جنة الحالد والمآب
 وفى الشهر التالى . . . تبعه الملك مكتمل النضرة والشباب

فوا حزنا . . . . على الملك ، ويا أسفا على هذا الوزير
 ويا عجماً لعجز السلطان ، وقهر الله ، وسطوة المقادير . . . !!

وقد أمر السلطان فى أواخر أيامه بتبديل سائر أصحاب الديوان القدماء فكان ذلك الأمر أيضاً غير مبارك بالنسبة له ، فاستبدل نظام الملك بـ « تاج الملك» واستبدل المتنع بالدنيا والمنع بها « شرف الملك أباسعد المستوفى» [م١٣٦] بـ « مجد الملكأ بى الفضل القمى (٢٢) وهو الذى هجاه أبو طاهر الحاتوني بقوله (٤٠).

- إن بحد الملك ينعم بالبخل، مثلما ينعم القمرى الجائع بالجلبان ...!!

فإذا كان جميع أمل وقم، على هذه ألحال
 فقيم رفيقا، و بسل على وقم، جميعها...!1

واستبدل «كال الدين أبا الرضا العارض (٥)» بـ « سديد الملك أبى المعالى» و يقول « أبو المعالى النحاس (٢) » مقطوعة فى هذا المعـــنى ، عالية النظم

 <sup>(</sup>۱) يقول زن كان بينهما ٣٣ يوما ، ويقول اا وأن خلسكان كان بينهما ٣٥ يوما .
 وقد توفى ملكتاه في السادس عشر من شوال سنة ٨٥ ؛ ( زن س ٨٨ ) .

<sup>(</sup>۲) افظر تتمة سياست نامه طبع • شيفر Schefer ص ٥٠ — ٦٦ . .

<sup>(</sup>٣) اظر: زن ص ٥٩ - ٦٠.

<sup>(</sup>٤) أنظر أيضًا « بحم الفصعاء » ج ١ س ٦٧ ·

 <sup>(</sup>٥) المتوفى سنة ١٢٥، ، وكان من أهل الرى ، وعلى قول آخر من أهل أصفهان ،
 وقد أشتغل أيام ملكناة وبركيارق ومحمد بوظيفة « عارض الجيش ، وجم أموالا طائه .

<sup>(</sup>٦) وكان يفخر بأنه مساو للأمير معزى ، وذهب فنرة إلى الحُنيفة القاطمي المستنصر ونال انسامه وأحترامه ( أنظر بحم الفصحاء ج ١ ص ٧٨ ) ويعتبر من خواص المداحين لأمير خراسان داد بك حبشى ن التونتاق ( انظر تاريخ جهانگشاى تأليف الجويتي ج ٢ ص ٢ ) .

طيبة التنسيق حفظ فيها ألقاب هؤلاء القوم وأساميهم (١).

[ شعر فارسى فى الأصل ، ترجمته <sup>(٢)</sup> : ]

- ــ عَــلى عهد دأبى على ، ودأبى الرضا ، ودوأبى سعد، كان الاسد ، يدخل حضرتك فى وداعة الحمل أو أشد ....!!
- وكان كل من يدخل إليك فى تلك الآيام كأنه الرسول المزوَّد ببُنشرَى النصر والظفر والإقدام ...!!
- وأما على عهد , أبى الغنائم , و , أبى الفضل ، و , أبى المعالى ,
   فقد أصبح كل شى م يلسع حتى الحشائش النامية على أرضك . . . . ! !
- فإذا كنت قد مَــلــَلــ خدمة ، نظام الملك ، و ، كمال الملك ، و ، شرف الملك ، فتنبه إلى ما جره عليك ، تاج الملك ، و ، بحد الملك ، و ، سديد الملك ، . . . !

**\* \* \*** 

و بحمد الله تعالى قد راعى السلطان القاهم عظيم الدهم أبو الفتح [س١٩٧] كيخسرو وارثملك ملكشاه وتاجه وعرشه حقوق السيرة ، فوجد من الواجب عليه استخدام الكفاة وتفويض الأعمال إلى مشاهير الثقاة ، ووجد أن أسباب الملك وقواعد الحمكم والتوفيق لا تتأتى إلا بالأعمال الطيبة واستعال الرجال الصالحين . فلما قام شيطان الفتنة في « أنطاليه » تداركه السلطان القاهم الصالحين . فلما قام شيطان الفتنة في « أنواع ماهرة من القيادة وحسن توجيه الجيوش بحيث أن سيجل دولته وكتاب أعمال سعادته قد تأرخا وتجملا بذكر محاسنه وإذاعة صيت مناقبه ، فاستقام له الحال في تمام المالك الإسلامية ، وأذعن له المعتدون في سائر الأطراف ، وكملت له عُدّة الملك وأهبته في سائر أقطار العالم

<sup>(</sup>١) أظر أيضًا تك س ٤٤٨

 <sup>(</sup>۲) المترجم: انظر تاريخ الادب في ايران من الفردوسي إلى السعدى تأليف المستصرق براون وترجمة الدكتور إبراهيم امين الشواربي ص ۲۳٦ .

وآ فاقه (١) ، وكان السلطان يقتدى فى أفعاله بمكارم أخلاق الملوك من أسلافه ومعالى خصالهم ، متتبعاً فى ذلك الآثار المرضية للسلاطين الماضين ، فأحيى بعاداته الجميلة سوابق العدل وأسباب السياسة التى اشتهر بها سلاطين آل سلجوق ، ومحا السنن السيئة التى وضعها فى الأرض المتهورون والمفسدون ، فاستراح الخلق واطمأنوا وأسندوا ظهورهم إلى حوائط الأمن وفراغ البال ، فأما الجبارون والعتاة فقد اضطروا إلى طلب الأمان وأسرعوا إلى الاستسلام .

وقد قصر السلطان همته الملكية على إعلاء كلة الحق ، ووقف ذاته التي لا نظير لها على نصرة الدين ومصالح المسلمين ، فسطعت شمس الدين المحمدى في سائر أرجاء العالم منبعثة من طرة لواء هذا الملك السعيد ، فبنيت المدارس والمساجد في مكان بيوت الأصنام ، ودخل قياصرة الروم أيام دولة سلاطين آل سلجوق في دين الإسلام ، وعلت مرتبة السلطان كيخسروحتي فاقت في علوها قمر السماء ، وانطوت رسوم الملحدين والكفار والمارقين في سائر الأرجاء .

[ شعر فارسى فى الأصل ، ترجمته (٢) : ]

ـــ وقد جعل جيش الروم وكان أكثره من الأتراك [س ١٣٨] عبيداً ، بفضل سيفه المهند القاطع ...!!

وكسر التاج الصلد الذي كان على مفرق الروم
 ومضغه بأسنان الظفر ، كما لو كان شمعا لينا . . . 11

ـــ وجواده في السرعة سباق متقدم، قد ذرع ميادين الفلك السبعة وأكثر ...!!

وقد استولى برأيه الصائب على جميع العالم
 وهكذا يكون لأنه ظل الله فى الأرض ...!!

 <sup>(</sup>١) يشير إلى فتح انطاليه في سنة ٦٠٣ على يد السلطان غياث الدين كيغسرو ( انظر تفصيل ذلك في ٥ مختصر سلجوقنامه ، طبع هوتسما ص ٣٣ — ٣٥ ) .

<sup>(</sup>۲) الشعر من مثنویة خسرو وشیرین تألیف الثاعر • نظامی ، وهو فی مدح الأنابك عمد ان ایلاکن ( خسهٔ نظامی طبع بمبلی سنة ۱۲۲۰ — ص ۸ ) .

- وقد دانت له كل الكاثنات من أبيض وأسود
   وإذا استثنينا الله ـ فإنهم جميعا عَسَدُوه ... ١١.
- ــ ولم يغفل عن خصمه ... وفى هذا حنكته ودرايته وهو لا ينام ... وهذا هو شرط الملك وما يضمنه ...!!

يفتح الأقطار من بلاد الحبش إلى بلاد الصين ...!!

\_ ومواطن صيده هي الانخاز ودربند(١)

ومواطن غاراته هی خوارزم وسمرقند ... !!

وهو يقيم عادات أبيه ورسومه
 فالعطاء في كفئه ، والدين قائم مرتفع ... ١١

. ـــ فيارب ... لا تنزع هذا الضياء عن وجه هذا القمر

ولا تسقط هذا التاج عن مفرق هذا الملك ...!!

ـ فالملك هو . سليان ، الحقيق

وقد ورث الملك والدين عنه ... !!

- وكان لسليان الخاتم ( نكين ) وأما أنت فلك السرج والجواد (زين) وكانت للإسكاندر المرآة ( آيينه ) وأما أنت فلك ( الآيين )(٢)
  - ولقد رأى الاسكندر في مرآته ... ورأى كِيخسرو في كـأســِه ما تراه أنت ببصيرتك في هذه الآيام ... !!

<sup>(</sup>۱) المراجع : « الأبخاز ، اسم ناحية من جبل القبق المنصل بباب الأيواب وهي جبال محبة المسلك وعرة لا مجال المخبل فلها تجاور بلاد اللان تسكنها أمة من النصارى يقال لهم السكرج توفيها تجمعوا ونزلوا إلى نواحي تفليس فصرفوا المسلمين عنها وسكنوها في سنة ، ١٥ حتى قصدهم جلال الدين خوارزم شاه في سنة ٦٢١ فأوقع بهم واستنقذ تفليس من أيديهم ، و «دربند» هي باب الأبواب على بحر الحزر ،

<sup>(</sup> أنظر معجم االجدان )

<sup>(</sup>٢) المراجع : اشتهرت مرآة الأسكندر بأنه كان منى نظر فيها رأى جميع ما يجرى في العالم ، والآيين هوكتاب القوانين والرسوم والعادات .

# السلطان المعظم ركن الدنيا و الدين أبو المظفر بركيارق بن ملكشاه يمين أمير الؤمنين (١)

كان السلطان بركيارق مليح الوجه جداً ، وكان معتدل القامة ، مقرون الشارب واللحية مفروق الحاجبين .

تولى الملك فى سنة ست وثمانين وأربعائة ، ومدة ملكه اثنتا عشرة سنة . و بلغ عمره خسا وعشرين سنة . وكانت ولادته فى دار الملك (أى العاصمة) إصفهان فى المحرم من سنة أربع وسبعين وأربعائة (٢) . [١٣٩٠]

وكان توقيعه عبارة: « اعتمادى على الله ».

ووزراؤه هم: الوزير عن الملك الحسين بن نظام الملك ، والوزير مؤيد الملك أبو بكر بن نظام الملك "، والوزير نخر الملك أبو بكر بن نظام الملك "، والوزير مجد الملك أبو الفضل القمى .

وحجابه هم : الأمير الحاجب قماج ، والحاجب طغان يَركُ<sup>(٥)</sup> . والحاجب عبد الملك .

<sup>(</sup>۱) زن: برهان.

<sup>(</sup>۲) أنظر تأريخ ابن خلسكان عندما ترجم السلطان بركيارق في حرف الباء ، ١١ يقول إن ولادته كانت في سنة ٢١، وهذا خطأ لأنه هو نفسه يقول إن موته كان في سنة ٤٩٨ وكاف عمره عندما توفي ٢٥ سنة (ج١٠ ص ٢٦١) .

<sup>(</sup>٣) اسمه عبيد الله ( زن س ٨٥ ) .

<sup>(</sup>٤) المراجع : أي ابن نظام الملك ، واسمه • المغلفر ، وكنيته • أبوالفتح ، ( زن س٨٦)

<sup>(</sup>ه) ابن الأثير يكتبه • طغايرك • .

وكان السلطان بركيارق يمتاز بحسن الخلقة والخلق وكان متلافا كريماً . مثل : مَنْ كَرُمُ حَلُم ، ومَنْ شَرُفَ لَطُف (١)

وقد كثرت الحوادث على عهده بحيث أصبحت النوازل والكوارث لاتدخل فى عد أو حصر (۲) . وكان فى الثالثة عشرة من عمره عند ما مات أبوه ملكشاه ، وكان أكبر أولاد أبيه وقد عهد إليه أبوه بولاية العهد (۲) وكان عند موت أبيه فى إصفهان ، فطلبت « تركان خاتون » من الخليفة فى بغداد أن يعهد بالسلطنة إلى ابنها « محمود بن ملكشاه » وأن يجعل الخطبة باسمه ، ولكن الخليفة لم يجبها إلى ماطلبت ورد عليها قائلا: « إن ابنك طفل صغير وهو لا يليق للملك (٤) ...! »

## [ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

من الحق أن أقول لك نصيحة غالية ،

تكون عوناً لكل عاقل في حياته الآتية . . . !!

\_ حذار أن تمد يدك لتغتصب النعمة وتجلب النقمة

وحذار أن تحسب منزلك مستقرأ دائماً لك . . . ! !

الدنيا دار فناء . . وهي مليئة بالجيء والدهاب

يشيخ بها شخص فيموت ... ويجلب إليها جديد يولد . . !!

\_\_ يأتى شخص . . ويذهب عنها آخر.

ويتمتع فيها الشخص بعض الوقت بالمأكل والمشرب<sup>(ه)</sup> .

<sup>(</sup>١) فق ورقه ٨ ب .

<sup>(</sup>٢) زنس ٩٠ ١٠ ج ١٠ ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>٣) يقول أبن الأثير فى ذيل حوادث سنة ٤٨٠ • وفيها جىلالسلطان ملكشاه ولى عهده ولده أبا شجاع أحمد واتمبه ملك الملوك عضد الدولة وتاج الملة عدة أمير المؤمنين . . . . • ولكنه مات بعد سنة ( أى سنة ٢٨١ ) فصارت ولاية العهد لـ • بركيارق ، بعد وفاة أخيه الأكبر أحمد ( ١١ ج ١٠ ص ١١ ) ) .

<sup>(</sup>٤) ااج ١٠ ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) شه س ۲۰۱٤ س ۲۰۱۲ – ۱۹ .

\_ وهذا .. هو حال الدنيا ووضعها ونهجها قلمي تأخذ بيد . . . و تعطى بالأخرى (١ . . . !!

\_ فخدار أن تزرع في وقت السرور شجرة تجعل الأيام ثمرتها سماً قاتلا ... !!

فإن مثل هذه الشجرة التي تغرسها بيدك
 يكون ثمرها سما ... وتكون أوراقها حنظلا<sup>(٣)</sup> ... !!

ولا يليق بك الذهاب بأقدامك إلى النار الهوجاء
 ومن الحق أن تضرب لك الامثال قبل الوقوع في البلاء ... !!

مثل: من هان عليه المال توجهت إليه الآمال (٢) .

و بذلت « تركان خانون » الأموال الطائلة وأخذت تتودد إلى الأمير جعفر ولد الخليفة من زوجته « مَهْمَ لَكُ خانون » أخت ملكشاه (3) ، وكانت تناديه في حضور أبيه المقتدى بعبارة: يا أمير المؤمنين ! وكان العزم قبل وفاة « ملكشاه » أن يبنوا داراً للخلافة وحرماً ملحقاً بها في إصفهان في سوق العسكر حيث توجد الآن مدرسة « ملكه خانون » وأن يقيموا الأمير « جعفر » فيها (6) ، وأحس الخليفة هذا الأمر .

وبعثت « تركان خاتون» إليه بذلك حتى اضطر إلى إجا بة طلبها وأمر بالخطبة لأبنها (٢٦)

<sup>(</sup>۱) شه س ۲۹ ه س ۲۲ .

<sup>(</sup>۲) شه ص ۲۲۸ ت ۲۰ ۰

<sup>(</sup>٣) فق ورته ٩ (١) ٠

<sup>(</sup>٤) انظر ١١ ج ١٠ ص ١٤٢ فهو يقول إن مهملك خاتون كانت بنت السلطان ملسكشاه وليست أخته ، وانظر أيضاً « ذكر زناف ابنة السلطان للى الحليفة ، في حوادث سنة ٤٨٠ ( ج ١٠ ص ١٠٦ ) .

<sup>(</sup>ه) تنگ ص ٤٤٩ .

<sup>(</sup>٦) اأج ١٠ ص ١٤٢ و ١٤٥ وبمـا يلاءظ أن جفر مات سنة ٤٨٦ و لم يزد عمرة عن خس سنوات وبضمة اشهر وكانت ولادته سنة ٤٨٠ .

ثم أسرعت « تركان خاتون » فبعثت الأمير « كربوغا » ليقطع المسافة مابين بغداد إلى إصفهان في أسبوع واحد ليقضى على بركيارق (١).

مثل: من بذل ماله استُحمِد ، ومن بذل جاهه استُغبِد (٢) .

ولكن حرس بركيارق النظاميين حموه في إصفهان ، ونقلوه منها أثناء الليل الله « ساوه » ثم إلى « آبه » حتى أحضروه إلى قائد جيشه « الأتابك كمشتكين جاندار » فحمله إلى مدينة الرى وأجلسه هناك على العرش (٢٠ « وأسرع أبو مسلم » رئيس الرى (٤٠ فعلق على رأسه تاجا مرصعاً بالجواهم واجتمع حوله على باب الرى ما يقرب من عشرين ألف رجل (٥٠) .

مثل: خير المال ما قضى اللوازم و بني المكارم (٢٦) .

وأقبلت تركان خاتون مع ولدها من بغداد إلى إصفهان وتحصنت بها(٧) .

<sup>(</sup>١) الج ١٠ س ١٤٧ - ١٤٣ و ١٤٦ ، تسك س ٤٤١ - ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) فق ص ٩ (١)٠

٣) ااج ١٠ ص ١٤٦ ، زن ص ٨٢ — ٨٣ .

المراجم : ابن الأثير يسمى الحرس النظاميين باسم الماليك النظامية .

<sup>(</sup>٤) ورد ذكره في تاريخ ابن الأثير في حوادث سنة ٤٩٤ ( ١١ ج ١٠ ص ٢١٦ ) المراجع : علق التاج على رأسه لأن سركيارق كان صنبرا لم يبلغ الثالثة عشرة من عمره فأشفتوا أن يضعوه على رأسه وعلقوه من فوقه مخافة أن ينوء مجمله .

<sup>(</sup>ه) يذكر ابن الأنير في حوادث سنة ٤٩٤ ج ١٠ ص ٢١٦ ماياً تن : وكان رئيس الرى إنسان يقال له أبو مسلم وهو صهر نظام الملك فاتهم الحسن بن الصباح بدخول جماعة من دعاة المصريين عليه ، فحافه ابن الصباح وكان نظام الملك يكرمه وقال له يوما من طريق الفراسة عن قريب يضل هذا الرجل ضعاء العوام فلما هرب الحسن من ابى مسلم طلبه فلم يدركه .

<sup>(</sup>٦) فق ورقة ٩ (١).

 <sup>(</sup>٧) كانت تركان خانون قبل ذلك قد أرسلت جيئاً لمحاربة بركيارق فتلاقى جيشها مع جيشه بالقرب من • بروجرد • نى ذي الحجة سنة • ١٨ ودارت الهزيمة على جيشها ( ١١ ج ١٠ ص ١٤٦ ) .

مثل: أى ملك عدل فى حكمه وقضيته ، استغنى عن جنده ورعيته (۱) . وأقبل « بركيارق » إلى باب إصفهان ، فأخذت « تركان خاتون » تبذل الأموال وتدافعه ، وتهب أمراء الجيش وضباطه الأموال الطائلة .

مثل: إذا ساد السُّفَل خاب الأمل (٢٦).

#### [ بيت فارسى فى الأصل، ترجمته : ]

\_ من اختلط بسافل وضيع الاصل يصبح حقيراً وضيعاً كالظل على الارض ...!!

واجتمع «مجد الملك القمى » و « تاج الملك أبو الغنائم » وكانا يدبران أمور « تركان خاتون » مع أمير الجيش « أنر » والأمير « بلكابك (٢٠) » وقرروا أن يعطوا بركيارق خمهائة ألف دينار من ميراث أبيه حتى ينفض عن المدينة . فلما سلموه المال وانصرف بركيارق إلى همدان راسلت « تركان خاتون » خال بركيارق المسمى « ملك إسماعيل » ووعدته بالزواج منه إذا استطاع هزيمة بركيارق. وأرسلت إليه الآلات والأسباب والأموال والدروع فحارب بها السلطان في نواحى « الكرج » في مطلع سنة ست وثمانين وأربعائة ولكنه [س ٢٠١] أصيب بالهزيمة . وعاد إلى أخته « زبيدة خاتون » والدة بركيارق في شهر رجب من هذه السنة وأمم السلطان بقتله في شهر رمضان (٤٠) .

<sup>(</sup>۱) فق ورئة ۲۱ (۱ – ب).

<sup>(</sup>٢) فق ورقة ٢٣.

 <sup>(</sup>٣) الأمير ( بلسكابك سرم ، كان شعنة لمدينة إصفهان وقتله الباطنية فيها ( انظر تقصيل ذلك في اا ذيل حوادث سنة ٤٩٣ ) .

<sup>(؛)</sup> المراجع: يذكر ابن الأثيران أمراء تركان خانون خانوه إذا تروجها فنارقهم وراسل أخته زبيدة والدة بركبارق في اللحاق بهم فأذنت له في ذلك فوصل إليهم واقام عندهم اياما يسيره فلا به • كمشكن الجاندار ، و • آقسنقر ، و • بوزان ، وباسطوه في القول فأطلعهم على سره وإنه يريد السلطنة وقتل بركبارق فوثبوا عليه فقتلوه واعلموا اخته خبره فسكت عنه .

ثم خرج على بركيارق عَمُّه « تتش بن ألب ارسلان » ونزل بقهستان فعجل السلطان بركيارق بالذهاب إليه قاصداً إصفهان وكان معه عدد قليل من الجيش (١٠). مثل: من ركب العَجَل أدرك الزكل (٢٠).

## [ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

\_ إن العجلة من عمل الشيطان وهي سبب الآلام والمتاعب الغموم والاحزان . وماتت تركان خاتون في رمضان سنة سبع وثمانين وأربعائة (٢) ووجد بركيارق أن لا قوة له على مقاومة تتش فاستسلم لأخيه « محمود (١) . واستقبله محمود بإصفهان وترجل الأخوان عن جواديهما وتعانقا ولكن « أنر » و « بلكابك » بادرا في نفس اليوم فحجزا بركيارق في «كوشك ميدان » .

مثل: أي ملك أستبد بتدبيره ورأيه ملكته سيوف أضداده وأعدائه (٥).

وتم الاتفاق فى هذه الأثناء على كحل بركيارق وسمل عينيه ، وفجأة أصيب محمود بالجدرى ، فتوقف الأمراء عن كحل بركيارق حتى يروا نتيجة الأمور ؟ ولم يكد ينقضى أسبوع واحد حتى مات مجمود ، فأحضروا بركيارق وأجلسوه على العرش (٢).

<sup>(</sup>١) المراجع : على حد قول أبن الأثير : • لم يكن معه غير الف رجل وكان عمه في خمين الف رجل ، ( انظر تفصيل ذلك في حوادث سنة ٤٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) فق ورقة ١٦ ب.

<sup>(</sup>٣)١١ ج ١٠ ص ١٦٣٠٠

<sup>(</sup>٤) الج ١٠ ص ١٥٩.

<sup>(</sup>a) فق ورقة ۲۱ **ب** .

 <sup>(</sup>٦) المترجم: انظر تفصيل هذه الأحداث في • تاريخ الأدب في ايران من انفردوسي
 الله السعدي ، تأليف المستشرق براون وترجة الدكتور إبراهيم امين الشواربي ( ص ٣٧٥
 وما بعدها ) .

#### [ شعر فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

من الذي يدرى أن هذا الزمان المديد

يستطيع أن يجلبكل هذه التقلبات من رفعة وانخفاض (١) . . . ! !

ــ ولكن هذا هو حال الدنيا الفانية ، فقد جعلت بعد كل ارتفاع انخفاضاً ... !!

ولقد تحتضن واحداً وتربیه فی نعمة ودلال

وتمضى عليه فى نعمته الآيام الطوال

\_ ثم تُنفِير عليه فجأة في وقت هناءته

فتدير وجهه عما يبغي ، وتتسبب في تعاسته ... اا

ـــ وفى لحظة واحدة تسبب لناكثيراً من البؤس

فندعو الله الرحمة .. ونسأله العدل وكشف الظلم<sup>(٣)</sup> . . . !!

وفى خلال هذه الأحوال أقبل « مؤيد الملك بن نظام الملك » من خراسان فأسرع بركيارق فولاه وزارته (٢٠٠ . وأصاب الجدرى بركيارق أيضاً [س ١٤٣] ويئسوا من شفائه ، فلما تم له الشفاء جمع الجيش وخرج إلى همدان وحارب « تتش » في صفر سنة ثمان وثمانين وأربعائة (٤٠) .

أم جاء « فخر الملك بن نظام الملك » من خراسان محملا بكثير من الهدايا والآلات والتحف من الحيام الجهرمية ، والطبول المكاسة ، والأسلحة الغالية ، والأدوات المرصعة بالجواهر ، والخيول العربية الفارهة ، والصقور المدربة على الصيد ، والدروع الجيلة ، فقدمها هدية السلطان وتولى وزارته (٥٠) ؟ ثم جرح الملاحدة

<sup>(</sup>۱) شه ص ۲۵۱ ص۲۷.

<sup>(</sup>۲) شه س ۸۸۱ س ۲ -- ۸ .

<sup>(</sup>٣) زن ص ٨٥، ١١ ج ١٠ ص ١٥٩ .

 <sup>(</sup>٤) کان ذلك ف١٧ صفر سنة ٨٨٤ عند قریة قال لها « داشیلو » علی بعد ١٢ فرسخا
 من الری » ( زن ص ٨٥ ) » ( ۱۱ ج ١٠ ص ١٦٦ — ١٦٧ ) وقد قتل « تتش »
 ف هذه المحركة .

<sup>(</sup>٥) اا ج ١٠ ص ١٧٧ — ١٧٣ [ المراجع : تولى الوزارة بعد إقصاء اخيه مؤيد الملكوكان بين الأخوين تباعد بسبب جواهر خلفها ابوهما نظام الملك ] .

المخاذيل السلطان بركيارق (١) فلما شغى من جرحه توجه إلى خراسان لمحاربة عمه « أرسلان أرغون » وأرسل فى المقدمة أخاه « سنجر » و « الأتابك قماج » ثم تبعهما فى جيش جرار وهو يسير فى رفق وهوادة .

مثل: الرفق مفتاح الرزق.

وكان ذلك في سنة تسع وتمانين وأربعائة ، وكان السلطان شديد التهيب من « أرسلان أرغون » لأنه كان يمتاز بالشجاءة والتهور وعدم الخوف بالإضافة إلى ما لديه من جند كثيرين .

مثل من استمان بالرأى ملك ، ومن كابد الأمور هلك .

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

كل من يقف بغير استعانة بالرأى والمشورة فى وسط الميدان
 يصبح هدفاً للسهام التى تقذفه بها أحداث الزمان ... !!

ولكن القضاء كفاه أمر عمه ؛ فقبل أن يصل بركيارق إليه ضربه أحد غلمانه بخنجر وقتله (٢) أن ينفرد غلمانه بخنجر وقتله (٢) أن ينفرد إلى الملك والخزائن والأموال .

[ شعر فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

\_ وعلى هذا الحال والمنوال تجرى أمور السهاء فذار أن تشغل قلبك بدار الفناء ...!!

<sup>(</sup>١) انظر اا في ذيل حوادث سنة ٤٨٨ .

 <sup>(</sup>۲) اظهر تفصیل ذلک فی تاریخ ابن الأثیر فی حوادث سنة ۹۰ و کذلک فی زن ( ص
 ۲۰۸ ) و قتل ارسلان ارغون سنة ۴۹ و وسنـــ ۲۹ سنة ، .

 <sup>(</sup>٣) هذه الجملة عباره عن المصراع الثانى من بيت من الشعر روته تتمة البتيمة دون ان
 تذكر اسم قائله والبيت هو الآتى :

قد استوى يصر على العراق من غير سيف ودم مهراق

- فهن تضع التاج على رأس واحد من الناس<sup>(۱)</sup>
   وتلقى بالآخر إلى قاع البحر طعاماً للأسماك ...!!
- وهى تجعل واحداً عارى الرأس والقدم والجسم
   وتحرمه الراحة والمأكل والمسكن ...!!
  - بينما تمنح الآخر المأكل الهنى، والشهد واللبن
     وتعطيه الديباج والخز والحرير ملبسا ...!!
- ثم فى النهاية تودى بكلا الاثنين إلى بطن التراب
   وينتهى أمرهما جميعاً إلى الفناء والهلاك . . .!!
  - ولو لم تنجب الدنيا العقلاء والنجباء
     لماكان لها ذكر ... وكانت هباء في هباء ... !!
  - ے الم تر أنها ملمئة بالشرور \_\_ ألم تر أنها ملمئة بالشرور
- سواء أكنت رجلا شريراً أمكنت خيراً كبيراً (٢) ...!!
- فإذا كانت هذه هي الحال ، فلا تسع جاهداً إلى منافعها فالسعي بحلب عليك كثيراً من المتاعب(٢) ...!!
  - \_ ولا تزعج خاطرك، وتثقل روحك بأفعال الفاك فهذه هي حال الفاك الدائر ...!!
- فهو ملجأ لك فى بعض الاحيان ، ومضرة لك فى أحيان أخرى وهو يؤذينا أحياناً ، وينفعنا أحياناً أخرى(،) . . . !

ثم سار السلطان بركيارق من هنالك حتى جاء « ترمذ » وأخذ الأموال المدخرة بها وأجلس أخاه «سنجر» على عرش خراسان ثم الم صوب العراق (٥٠).

<sup>(</sup>۱) شهن ۱۸۹۰ س ۲۲ .

<sup>(</sup>۲) شه س ۱۸۶۶ – ۱۸۶۷ وایضاً س ۲۰۲۳ س ۱۳ – ۱۸.

<sup>(</sup>٣) شه س ۱۸۹۲ س ۲۲ ه

<sup>(</sup>٤) شه ص ۱۹۱۳ س ۱۱ — ۱۲ ،

<sup>(</sup>٥) زن س ۲۵۸ تم ۱۱ في حوادث سنة ٤٩٠ ( ج ١٠ ص ١٨٠ – ١٨١ ) .

وقد حدث أنه عند ماكان بركيارق يسير إلى خراسان أن توجه مؤيد الملك — وكان قد عزل من الوزارة — إلى « أنر » خادم السلطان وقال له :

« إنك لست أقل من مجمود بن تركان خاتون ، وكان السلطان ملكشاه يمزك أكثر من سائر أولاده ، وكان يتخذك ولداً ، ولك هيبة فى القلوب أكثر مما لسائر الأمراء ، وكنت أكثرهم علماً وفضلا ، والرعية تحبك وتميل إليك ، فتول المرش فإنك متى انتصرت نصراً واحداً سلمتْ لك الدنيا بأسرها ».

وخدع « أنر » بهذا السكلام وركب الغرور رأسه ، واتخذ سرادقا أحمر وطبولا ملكية ونقش عليها ألقابه ، وكان السلطان بركيارق ما زال في خراسان فخرج « أنر » من إصفهان متجباً إلى الرى وقد عزم على الثورة والعصيان .

مثل: من استوزر غيركاف خاطر بملكه ، ومن ائتمن غير أمين أعان على هلكه (١).

وسرعان ما انتهى أمر «أنر » فإنه لم يكد يصل إلى « انجيلاوند » من نواحى « ساوه » حتى قتله الباطنية هنالك بضر بة خنجر (۲) .

وأصبح « مؤيد الملك » أمام مافعل من ذنب وأمام خصومه « مجد الملك » ولا مكان له فى العراق وخراسان ، فذهب إلى «كنجه » ( جنزه ) (الله برهانه وحثه على طلب الملك ، وخرج معه من «كنجه » فى نفر قليل من الجند فى شوال سنة اثنتين وتسعين وأربعائة .

<sup>(</sup>۱) فق ص ۱۷ ب.

<sup>(</sup>٢) انظر ١١ الفصل الحاص بذكر عصيان الأمير انر وتناه في ذيل حوادت سنة ٩٢ ؛ .

<sup>(</sup>٣) المراجع : كُلَّجة اوجَنْرَة اسم اعظم مدينة باران وهي مِن شروَانَ وَآذَزَيَجَانَ وَهَيْ اللهِ المامة كنجه ( معجم البلدان حرف الجيم ) .

وكان السلطان بركيارق قد أقبل من خراسان إلى «قهستان» وكان فى خدمته « مجد الملك أبو الفضل القمى (١) ». وكان يتولى الاستيفاء له و يدبر له سائر شئون الملك ؛ فثار الأمراء مثل « اينانج بيغو آخر بك » وأولاد الأميرالاسفهسالار (٢٠ «برسق» على السلطان ولم يرتضوا الهدوء إلا إذا ظفروا برأس « مجد الملك». ولم يجبهم السلطان إلى ما أرادوا ، فقصدوا ومعهم الجيش إلى خيمة « مجد الملك » حتى احتمى بخيمة السلطان ؛ فنهب الفرسان منزله وأغاروا عليه ، ثم أرسلوا للسلطان أن يسلهم إياه ؛ ولكن السلطان لم يذعن لهم ، وقال له مجد الملك : « يا مولاى . . . أنت تعلم أن مصلحة الماك في تسليمي لهم . . . فاتركني حتى أخرج لهم ليصنموا بي ما يريدون » . ولكن السلطان لم يأذن له بذلك .

مثل: من أعرض عن نصيحة الناصح ، احترق بمكيدة الكاشح (٢).

واصطف الجند حول مخيم السلطان ، وأغاروا على العرش والخزانة ، ورفعوا برقع الحياء وهجموا على قاعة السلطان ، وأخرجوا مجد الملك وهم يجرونه من لحيته . ثم قطعوه إرباً إرباً ؛ فلما رأى السلطان ذلك تألم كثيراً وأسرع بالخروج[ س١٠٦] من الباب الخلنى لسرادقه حتى وصل إلى خيمة اله « آخر بك » وأسري اله « آخر بك » وقبل الأرض بين يديه . فقال له السلطان : ما هذا العبث ، لقد ارتفعت حرمة الحرم وذهبت هيبة السلطنة فاجلس وناد هؤلاء الرجال الأخساء وقل لهم ما تلتمسون ... ؟! »

 <sup>(</sup>١) ابن الأثير في جميع الأماكن يكتبه • البلاساني • .

<sup>(</sup>٢) المراجع : كلة ؛ آخربك ، معناها امير الإسطبل او امير اخيل والفرسان وكلة اسفهـالار معناها امير الجيش .

<sup>(</sup>٣) فق ورقة ١٨ ب

مثل: سوء التدبير سبب التدمير (<sup>(1)</sup>.

وأجلس الـ « آخُر بك » السلطان فى خيمته ثم ركب وخرج إلى الجند وأخذ يحادثهم ولكنه لم يستطع إصلاح الأمور .

مثل: لا تفسد أمراً يعييك إصلاحه ، ولا تغلق باباً يعجزك افتتاحه (٢).

وأرسل الـ «آخُرْ بك » حاجباً إلى السلطان يخبره بأن هؤلاء القوم لا يصغون إلى حديثه ، وأنهم يسدرون فى غوايتهم وعنادهم . وقال له إنى أرى أن خير تدبير أن تقنع برأسك وأن ترضى بالهرب .

مثل: إياك والبغي فإنه يُزيل النعم ويطيل الندم (٢).

[ شعر فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

\_ إن الزمان على الدوام غير مساعد وغير موات فاخــُشَ هذا الفلك الدوار الذي لاقرار له . . . ! !

والعاقل لا يستطيع التغلب عليه واجتيازه برجولته وعلمه ولا المكافح بمستطيع ذلك بإصراره وكفاحه (١٠٠٠)

\_ وجميع ماهو مقدر فهوكائن بغير شك

ب فلا داعي للكفاح والجهاد أمام دورة الأفلاك. . . ! !

\_ فعلى هذا الحال والمنوال أفعال الافلاك

فلا تشغِل قلبك بقهرها وعسفها . . . ! ا

\_ والافلاك تجربة كاذبة خادعة،

وهي تُسفَرْح أحيانا ، وأحيانا تحزن(٥) . . . ! !

<sup>(</sup>١) فق ورقة ١٨ ب

 <sup>(</sup>۲) فق ورنة ۱۸ – ۱.

<sup>(</sup>٣) فن ورته ١٤ - ١ .

<sup>(</sup>٤) شه ص ۱۳۳۰ س ۱٤.

<sup>(</sup>ه) شه س ۱۹ ت ۱۹ .

- ــ وهی ترفع أحیانا ، وأحیانا تسفیط وأحیانا تنهبج، وأحیانا تخیف<sup>(۱)</sup>...!!
- \_ ولن يستطيع أحد أن يعرف أسرار الفلك الدائر فلطالما دار علينا على هذه الحال الخافية . . . !!
  - ـــ فلا هو يستطيع أن ينير دياجيرنا ،

ولا هو يستطيع أن يكشف لنــا عن وجهه . . . ! !

ــ ومع ذلك فمنه سرورنا ، ومنه خوفنا [س ١٤٧]

ومنه رفعتنا ، ومنه سقوطنا وهبوطنا(۲) . . . ! !

وطاب إليه السلطان أن 'يسكن الجند قليلا حتى يستطيع مع جملة غلمانه أن يخرجوا سالمين ، فلما فعل ذلك خرج السلطان مع خمسة عشر نفراً من خواصه قاصدين الري (٢٠).

حَكَة : « كَبَرَ ع من عدوك النصة ، إلى أن تجد الفرصة ؛ فإذا وجدتُها فانتهزها قبل أن يفوتَكَ الدَّرَك أو يُعينُه الفَلَك ، فإن الدنيا تثبتها الأقدار ، ويهدمها الليل والنهار » .

وأقبل السلطان محمد إلى باب همدان وهجم عليها خمس مرات ، وكان وزيره عند ذلك «مؤيد الملك». وأقبل إليها بعد مدة السلطان ركيارق وقد جمع كثيراً من الجند من خراسان وجر جان والرى فلما تلاقى الجيشان دارت الهزيمة على السلطان محد<sup>(3)</sup> ووقع « مؤيد الملك » فى الأسر فأرسل رسالة إلى السلطان يقول له فيها :

<sup>(</sup>۱) شه ص ۹۲۶ س ۱۹ ۰

<sup>(</sup>۲) شه س ۴۹ه س ۲۹.

<sup>(</sup>٣) الج ١٠ س ١٩٧ .

<sup>(</sup>٤) وتم ذلك في جادى الآخرة سنة ٤٩٤ على حد همدان ، وكانت هذه هي الوقعة الثانية بين الأخوين ( ١١ ج ٢٠ م ٢٠٠ - ٢٠٦ ) .

« إذا عفوت عني أعطيتك مائة ألف دينار لسكي تشرفني بو زارتك » .

فوافق السلطان على ذلك وانشغل «مؤيد الملك» بأخذ القروض حتى استطاع تدبير المبلغ فى أسبوع واحد . وكان من المتفق عليه أن توضع أمامه دواة الوزارة فى اليوم التالى مباشرة لإيفائه هذا المبلغ ، ولكن حدث أن نشأ خلاف بينه وبين أصحاب الخزانة بسبب اختلاف النقد وتقدير قيمة الأشياء والأجناس فأخذ «مؤيد الملك » يدقق فى الأمر ويستقصيه ، ويؤذى أصحاب الخزانة بأقواله وأحاديثه .

مثل: اتق عثرة لسانك تأمن سطوة سلطانك(١).

ولم يكن الوقت ليتسع لمثل هذا الخلاف والنقاش ، ووقع التأخير عن اليوم المحدد . وفي اليوم التالى بينها كان السلطان عند الظهيرة يستر بح داخل مخيمه ، ظن صاحب الطست أن السلطان قد نام فقال لجماعة من القوم : [س ١٤٨] « إن هؤلاء السلاجقة لا حمية لهم ، فإن شخصاً مثل مؤيد الملك استطاع أن يجلب على السلطان كثيراً من البلاء ، فحر ض في مرة من المرات عبد أبيه (أى الأمير انر) على أن يطلب الملك لنفسه فتجهز بآلة السلطنة وأعد لنفسه المخيم والمظلة وغير ذلك من علامات الملك ، ثم ذهب في مرة أخرى إلى كنجة ، وأحضر أخا السلطان من علامات الملك ، ثم ذهب في مرة أخرى إلى كنجة ، وأحضر أخا السلطان في يد الآن فشرده بعض الوقت وجعله مسكيناً تعيساً ، ومع ذلك فإن السلطان يريد الآن أن يستوزره وأن يعتمد عليه . . !! » .

مثل: طعن اللسان أشد من طعن السنان (٢)

عند ذلك خرج الساطان وهو في قميصه من خيمته ، رطلب مؤيد الملك ،

<sup>(</sup>١) فق ورقة ١٢ (١).

<sup>(</sup>٢) فق ورقة ١٢ (١).

فلما أحضروه ، أمرهم فعصبوا عينيه وأجلسوه على كرسى فضر به بسيفه ضر بة نفذت فى رقبته فما زال يضطربورأسه معلقة على كتفه حتى سقطت على الأرض . والتفت السلطان إلى حامل الطست وقال له : « ألاتر ى الآن حمية السلاجقة..؟!» وانقضى بذلك أمر هذا الوزير بسبب مخالفته وحديث حامل الطست (١) . وفر بعد ذلك حامل الطست ولم يستطع أن يرى السلطان مرة أخرى .

... وقد وقعت بين السلطان محمد والسلطان بركيارق خمس معارك ، كانت الغلبة في أربع منها لـ « بركيارق » وانتهى الأمر بفوز محمد وهزيمة بركيارق (٢٠ في الخامسة ٠

#### [ شعر فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

\_ مكذا حال هذا الفاك الدائر على غير قرار

فإنه لايعرف النفرقة بين الجند وبين الملوك والكبار (٢) . . . ! ! \_ وهو يحصد الجميع ، ولا يفرق بين شيخ وشاب

ونرى منه العدل والإنصاف ، كما نرى منه الظلم والاكتثاب<sup>(١)</sup> . . . ! !

\_ وللبرهنة على حاله ، نصب أمامنا عينيه

فأحيانا تمتلئان بالجذل والفرح، وأحيانا تمتلئان بالشر والغضب ١١٠٠٠

ــ وهكذا كان الحال . . منذكانت دورة الزمان

فاندب حظك ، ولا تبق في حيرة وتعحب مما كان . . . ! !

<sup>(</sup>١) تسكك ص ٢٥٤ — ٣٥٤ ، رص ، حس عند ذكر السلطان بركيارق أما ١١ ، زن فلم يذكرا عند ذكر قتل مؤيد الملك حكاية أخذه الوزارة لقاء ما وعده من مال ولا حكاية صاحب الطست .

<sup>(</sup>۲) كانت المعركة الأولى فى سنة ٤٩٪ ، والثانية فى سنة ٤٩٪ والثالثة والرابعة فى سنة ٥٩٪ والثالثة والرابعة فى سنة ٥٩٪ . ٢٠٠ من ١٩٩ — ٢٠٠، ٤٢٠ — ٢٧٧ ، ٢٤٨ ، ٢٠٧ ، ٤٢٠ من ٢٠٨ ، ٢٤٨ ، ٢٠٧

<sup>(</sup>۳) شه ص ۱۰۰۳ س ۲۹ .

<sup>(</sup>٤) شه ص ۱۰۰۶ ت ۱ .

[س ۱٤٩]

فلقد بقيت في هذه القبة السريعة الدوران
 فامتلا قلبك بالجروح والهموم والاحزان . . . ! !

ـــ ونصيب شخصِ فيها الشهد والفند

والهناءة والراحة والنعمة والعرش الرفيع

\_ ونصيب شخص آخر أن يمضى فيها من خدعة إلى خدعة يرتفع أحيانا ، وينحط أحيانا أخرى . . . ! !

ر والزمان فيها يمضى على هذه الحال وآلام أشواكه تزيد على بهاء وروده . . . ! !

\_ ونحن لا نجد لأنفسنا طريقاً إلى هذا الفلك الدائر

ولا إلى حافة الشمس والقمر ١١٠٠٠

فإذا اجتهد الملك وتحمل الآلام ،
 وتنعم بكنوزه . . . وتجنب الحرب والانتقام ،

فإنه مع ذلك لابد له من الذهاب إلى الدار الاخرى
 ولا تبق إلا آثار جبوده في مكانها

\* \* \*

ولو قدر لـ « بركيارق » و « محمد » أن يعودا إلى الحياة لأخذا فى مدح سلطان الوقت والتودد إليه ولانطاق لسانهما بالثناء عليه والدعاء لتاجه وعرشه ، فهو سيد العالم ، ملك بنى آدم ، السلطان القاهر ، عظيم الدهر كيخسرو بن السلطان قاج ارسلان ... خلد الله رايات ملكه . وأساس مملكته و بناء سلطنته قائمان على اكتساب رضاء الله . وأعلام دولته مظفرة ، ومعالم إقباله منصورة

<sup>(</sup>۱) الأبيات في مدح الــلطان محمود والشكاية من الزمان ، شه ص ٩٠٥ س ٤ -- ٦ ، ٨ -- ١٠ ، ١٠ -- ٢١ ، ٢١ ، ٢٠ .

فى جميع أرجاء العالم ، مصونة من نوائب الزمان وحوادث الأيام بفضل مراقبته لجانب الله تعالى ؛ و إلى أدعو الله أن يظل حاله على هذا المنوال ، وأن يزيد سميه فى تشييد قواعد أمور الدين وتمهيد مصالح الشرع ، فإن كل ما يتصل بذلك من أمور إنما هى من دلائل إقبال دولته ، ومخايل اتساع ملكه و بسطته ؛ ولقد اقتصرت همته على سلوك هذه الطريق والفوز بهذه الغنيمة ليضمن لنفسه سعادة الدارين ؛ و إلى أدعو الله أن يخصه بمزيد من السعادة فى كل يوم من الأيام وأن يبقى عليه إقباله حتى يوم القيامة .

وكما أصبحت جوانب بلاد الروم والأرمن وأطراف الشام واليمن ونواحى ديار بكر \_ بفضل عدله \_ تحاكى رياض الخلد وتنافسها ، وظهرت آثار الخصب وأنواع الرفاهية على صفحات وجنات ساكنيها ، فإنى أدعو الله أن يجمل لأهل العراقين وخراسان وسائر أرجاء العالم النصيب الأوفر والحظ الأكبر [س٠٠١] من عدله ، وأن تُطِلِّ سلطنته سائر هذه الديار وأن ترتفع راية دولته في سائر هذه البلاد . . . بحق محمد وآله .

## قصيدة المصنف

#### في مدح السلطان

وهـــذه قصيدة لمصنف الكتاب فى مدح السلطان «كيخسرو بن قاج ارسلان » قال:

## [قصيدة فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

- هذا هو الوقت الذي يستولى فيه الملك على العرش بما لديه من أموال والذي يتجه فيه جيشه إلى ملك خراسان ...!!
  - ولقد كتب عرش طغرل إليك مئات من المواثيق والعهود الجذابة حتى يجلب إليك تاج السلاطين حماة العالم ...!!
    - وحتى يجعل ملك سنجر ومسعود فى خراسان والعراق
       كلاهما تحت إمرة ملك عادل قادر مثل سلمان(١) ...!!
      - \_ وأن مملك العالم ليفوض إليك
         لان عدلك يصلح أحوال العالم
        - \_ وأن اسمك أصبح توقيعاً للسعادة
    - وهو يصبح و السعد الأكبر ، إذا اتجه إلى كيوان(٢) ...!!
    - ۔ ولقد یحق لکسری والفغفور (۳) أن یکونا من عبید أعتابك وأن يسجد في حضرتك قمصر والخاقان . . . ! !
- ــ فإنك أنت الملك الذي يتصف بصفات الإسكندر وأمارات الحضر<sup>(1)</sup> وحياتك الابدية تفيض بماء الحياة ...!!

<sup>(</sup>١) يقصد سليان الحكيم .

 <sup>(</sup>۲) كيوات هو زحل في الفلك الــابع .

<sup>(</sup>٣) المترجم: كسرى لقب ملك أيران ، والفنفور لقب ملك الصين ، وقيصرملك الروم ، والحاقان ملك الترك .

<sup>(</sup>٤) المترجم: الإسكندر سعى إلى الذهاب إلى عين الحياة .

[101 0]

- -- والفتح والإقبال والظفر ، تقيم جميعاً على بابك وقو الله جميعاً مطيعة ومصغية لاوامرك وأقوالك . . . ! !
  - وإن جاهك ليزداد يوما بعد يوم ، ولحظة فى إثر لحظة فيصدر بذلك الامر بجددا من القبة الدائرة...!!
    - فلتدم ذكرى هذه اللحظة التي يرتدى فيها الملك المبارك جوشنه ومخفره لمحاربة عدوه ...!!
  - فهو لايهرق دم عدوه فحسب
     بل إنه يمحو حاسده محوا وبجعله في عداد النسان . . . ! !
    - ــ وإذا ما ركب جواده وضرب الكرة فى ميدان الفضل ارتسمت غمازة على صفحة الشمس المشرقة ...!!
      - فلتدم حضرتك مؤيدة بتأييد الله
         وليمدك الرحمن فى كل زمان بالمدد والنصر ...!!
      - ويا أيها المليك . . . إن لك عبداً من أفاضل العالم
         ولكن الفلك ينزل على رأسه النوازل الفاصمة . . . ! !
    - وهو يحمل حملا لاجل السلطان غياث الدين
       من الجواهر التي يجلبها من « راوند ، ومن « قاشان »
- وياسيدى . . . ليس هذا الحمل من الأشعار المنحولة
   وكيف يجلبه إلى المك فاضل مثلك خبير بالكلام والاشعار . . . ! !
  - ر وإن خاطرى فى إنشاء المدائح اللطيفة ليبتدع الحُسْدنَ فيجتلب معانى حسان (١٠٠٠!!
  - وإن قلمى الميمون ليجتلب مئات من الحجج والبراهين على إعجاز هذا النظم الجميل النظيف...!!
  - وإن من يصنع الإكسير لايمد يده إلى نفايات الاستجداء ،
     بل إنه يكون ما لـكا لمئات من المناجم . . . ! !

<sup>(</sup>١) المقصود حسان بن ثابت الذي اشتهر بمدح النبي ( صلمم ) .

\_ فإذا استطاعوا أن يقولوا بيتا واحدا لهذا الاسلوب من نظمي أو استطاع أحد أن ينافس عبدك (١)، فكالشِّكْق مكرته في الميدان ١١٠٠٠

\_ فإنني لن أُدعى بعد الآن ملك الـكلام

و لن أنزل جوادي لمجول في مندان الفضل ١١٠٠٠

فياملك العالم . . . ليدم عمرك إلى الأبد في نشاط

[107]

ما دامت الخائل تخرج الشقائق فى موسم النيروز

\_ وما دامت ريح الصبأ تكسو البستان بحلته الزاهية

وتنثر الورود المحشرة لحظة فلحظة أمام البلابل الشادية

\_ وما دامت الدنيا \_ إظهارا لفضل هذا الملك الكريم \_ تجلب الربيع أحيانا ، وتجلب نيسان(٢) أحيانا ( أى دائمة الربيع )

ــ وإن نوبة الفلك لتجلب الظفر والنصر والإقبال بتأييد من الله

فتجعليا على مامك لحظة بعد لحظة ...!!

ـ فإن من يحسدك لا أدب له ، فليعلق وليشنق بالحيل الذي في غمازة ذقنك (٢) ...!!

<sup>(</sup>١) المراجع: أي الشاعر نف. ٩ .

<sup>(</sup>٢) أى أنَّ أيامه كالها ربيع لأن نيسان من أشهر الربيع وتعزل فيه الأمطار الحنيفة التي تجمل الزهور والنباتات تنمو ونخضر .

<sup>(</sup>٣) المراجم : يشبه غازة ذقته بالبئر العميقة يتدلى فيها حبل ، وكانت هذه الفجوة العميقة في الذقن تعتبر من علامات الحسن .

# السلطان غياث الدنيا والدس

# أبو شجاع محمد بن ملكشاه قسيم أمير المؤمنين

كان السلطان محمد شديد الطول ، مفروق الحاجبين يميل وجهه إلى الصفرة قليلا ، وكانت لحيته سوداء غزيرة تميل إلى الطول .

وقد ولد السلطان في شعبان سنة أر بع وسبعين وأر بعائة (١) ، وامتد ملكه ثلاث عشرة سنة ، و بلغ عره سبعا وثلاثين سنة (٢) .

وتولى الملك بعد وفاة السلطان السعيد بركيارق سنة ثمان وتسعين وأر بعائة وتوقيمه هو عبارة « استعنت بالله » .

ووزراؤه هم : الوزير مؤيد الملك أبو بكر بن نظام الملك ، والوزير خطير الملك أبو منصور الميذي (٢) ، والوزير سعد الملك الآبي (١٥) ، والوزير نظام الملك أبو منصور القيراطي . [س ١٥٣] أحمد بن نظام الملك (٥) والوزير ربيب الدولة أبو منصور القيراطي . [س ١٥٣] والحاجب عبد الملك ، والحاجب عمر قراتـكين (٢) والحاجب على بار (٧) .

<sup>(</sup>١) أأ: في ثامن عشر شعبان .

<sup>(</sup>٢، ١١، ابن خلـكان : عمره ٣٧ سنة و٤ اشهر و ٦ أيام .

<sup>(</sup>٣) كذا فى الأصل وهو سهو من النساخ والصراب • الميبذى ، كما هو فى ١١، زن واسمه محد بن الحسين .

<sup>(</sup>٤) ١١، زن يسميانه بأبي المحاسن سمد بن محمد .

<sup>(</sup>٥) لقب بألقاب أبيه قوام الدين نظام الملك صدر الإسلام ( ١١ ج ١٠ ص ٣٠٤ ) .

<sup>(</sup>٦) زن: عمر بن قراتكين ( س ١١٣ ).

<sup>(</sup>٧) زن يضيف: ابن عمر بن سرمه .

وكان السلطان محمد يتحلى بالدين والتقوى و يتصف بالمدل والعفة . مثل : إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة (١)

[بيتان من الشعر الفارسي في الأصل ، ترجمتهما : ]

\_ إن عزك في الأرض يكون بطاعة الرحمن ،

فاختر طاعة الله ، ولا تحدث عنها في أي زمان . . . ! !

وعشر خزانتك دائماً بالفناعة ، فهى كنز ليست له نهاية . . . ! !

وكان السلطان محمد صائب الرأى ، ثابت المهد ، صادق القول ، وكان جاداً في إعزاز الدين ، مجاهداً في قمع الملاحدة الملاعين ، وله اليد البيضاء في حفظ بيضة الإسلام ، ولمنجل قهره الفضل في اقتلاع شراك الكفر والبدعة ، ولا شك في أن كل من يرى قلعة « در كوه » على أبواب أصفهان ، ليقدر المتعب والعناء اللذين احتملهما هذا السلطان في فتح هذه القلمة وقمع هذه الطائفة من الملاحدة . وفي الحق لو لم يتيسر له هذا الفتح لما بتى للدين رمق ولا للإسلام شفق . فقد ظل هذا الملك الكريم يجاهد سبعسنوات متصلة لم يسترح فيها لحظة واحدة حتى استطاع أن يرفع هذا السد المنكر و يزيحه عن طريق الإسلام .

مثل: الطاعة أقوى أساس ، والتقوى أحسن لباس (٢) .

وكان نصيب كل شخص يميل إلى هذه البدعة أو ينتسب إلى أهاما أن يبادره السلطان بقطع رأسه ليقتلع جرثومة كفره من أساسها ، جزاه الله عن الإسلام خيراً .

وقد ذهب إلى بغداد فى بداية ملكه لمحاربة صدقة واياز وكان اياز ولداً

<sup>(</sup>١) فقورتة ٧ ب.

 <sup>(</sup>۲) فق ورقة ٤ ب [ المراجع : سبق ذكر هذه العبارة باختلاف بسيط في ص ٤٢ من المتن الفارسي وس ٨٩ منهذه الترجة العربية . ]

لعبد من عبيد أخيه وكان عاصيًا عاتيًا استطاع أن يجمع حوله عسكرًا لا حد لهم ولا حصر .

[ بيتان من الشعر الفارسي في الأصل ، ترجمتهما : ](١)

- كل من كان من أهل الشر سيء الطوية والتفكير ،
   إذا أراد الله أن يعينك عليه ويقويك ،
- فإنه يجعلك في البداية تزوده بنصحك ،
   فإذا لم يقبله ، فاعقد لنفسك تاجا من دمه . . . ! !

وكان عسكره يزيد في عدده وشوكته على عسكر السلطان ، ولسكن الله أمد السلطان بمدد من السهاء ونصره نصراً ربانياً . [س ١٠٤]

[ شعر فارسى فى الاصل ، ترجمته : ]

- ألا تعلم ما يقوله لك العارف الحكيم
   لكى يغسل قلبك بما به من أدران وشرور
- ۔ إنه يقول: إن كل ملك يفوز بمدح الناس يزداد شأنه خطرا، ويرتفع أمره كثيرا...!!
- \_ أما الذى يصطنع الجفاء فإنه مذموم ملعون فخذار . . . أن تطوف بأبواب الجفاة من أهل الحرص . . . 11

يقولون إنه بدت فى السهاء فوق رؤوس الأعداء سحابة سوداء عليها جملة علامات ، وكانت تبدو على شكل أفعوان ، يخرج من فمه ألسنة النيران ؛ فلما رأى الجند ذلك رمى أكثرهم بسلاحهم وتهيأوا للموت وشاهدوا بأعينهم هول يوم القيامة ، فاستولى عليهم الخذلان ، فلم يستطع أن يقف واحد منهم مع أخيه وقتل « صدقة » أثناء هذه المعركة ووقع « اياز » فى الأسر . فأمر السلطان بقتل اياز ،

<sup>(</sup>۱) شه س ۱۹۹۵ س ۲۲ -- ۲۵ ب

و بالبحث عن صدقة بين القتلى ، فلما وجدوه ، بالاستعانة ببعض العلامات التى كانت على جسده ، بعث السلطان برأسه إلى أخيه «سنجر »(١) .

مثل: من أحسن الكفاية استوجب الولاية (٢) . [س ١٥٥]

[ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

\_ لقد خلقه الله ملـكما عادلا ، طيب الجوهر طيب العنصر . . .

\_ والله يهب لـكل شخص ما هو جدير به ؛ وكلما كثر العقل قل الاذي(٢)...١١

\_ والعقل بمثابة خلعة الهية ، فهو بعيد عن الكدر بعيد عن السوم(٤) . . . ! !

\_ فيا أيها الرجل الظالم . . ياسيء الطالع ، لاتفكر فيما لم يقدره الله . . . ! !

\_ فالقنفذ لن يكون له جناح العقاب

ولا يستطيع العقاب أن يطير فوق الشمس<sup>(٥)</sup>...!!

<sup>(</sup>۱) تتفق الكتب الفارسية مثل جت ، تك ، رس ، حس مع المصنف في قصة صدقة واياز ولكن ماكتبه ۱۱ ، زن يختلف عن ذلك ، فهما يقولان إن الأمير إياز قتل في ۱۲ جادى الآخرة سنة ٤٩٨ والم تقم بينه و بين السلطان محمد معركة . وقد ذكر ابن الأثير سبب قتله وكيفينه على سبيل التفصيل (حوادث سنة ٤٩٨ ) ولا حاجة بنا إلى إعادته . وربحا قصد المصنف بالمعركة التي ذكرها المعركة التي قامت بين صدقة والسطان محمد في رجب سنة ٤٠٥ (اى بعد ثلاث سنوات من مقتل إياز ) على باب بغداد ، وقد قتل فيها صدقة على يد غلام ترك اسمه برعش وحمل السلطان رأسه إلى بغداد (انظر تفصيل ذلك في ااحوادث سنة ٤٠٥ ب ١٠ م ٢٠٦ سـ ٤١٤) اما مدد السها، والسعاب الأسود وشكل الأفعوان الذي ينفث نارا فاتما هي جيماً من باب المبالغه . ولا شك ان الحقيقة تقتصر على ما ذكره ابن الأثير حيث قال : والتقوا تاسم عشر رجب (سنة ١٠٥) وكانت الريخي وجوه اصعاب السلطان فلما التقوا صارت في ظهورهم وفي وجوه اصعاب صدقة ، ثم إن الأثراك رموا بالنشاب فكان يخرج في كل رشقة عشرة الآف نشابة فلم يقم سهم إلا في فرس او فارس وكان اصعاب صدقة كلا حلوا منعهم النهر والنشاب من الوصول إلى الأثراك ومن عبر منهم النهر لم يرجم (١١ ج ١٠ ص ٢١٣) ) .

 <sup>(</sup>۲) فق ورقة ۱۷ ب.

<sup>(</sup>۳) شه س ۱۸۷۸ س ۹ -- ۱۰

<sup>(</sup>٤) شه ص ۱۷۱۵ س ۲ .

<sup>(</sup>ه) شه س ۱۸۷۷ س ۹ – ۱۰ ،

- ومن الذى يستطيع أن يقول إن الشر أطيب من الحير . . ؟ 1
   ولماذا تهىء قلبك للشر والسوء (١٠) . . . ؟ 1
  - إنك مريض ، والنصيحة هي علاجك ،
     وسأحاول أن أنصحك لعلك تبرأ من علتك . . . ! !
  - والنصيحة هي طبيبك، والعقل هو دواؤك
     الحرص يمحو الرقة من قلبك<sup>(٢)</sup> . . . ! !
- ـ وما أسعد الملك ، الذي يكون كريم القلب عفيف الجسد . . . ! !
- فهو يعلم أن الدنيا تقبل عليه ، وأنها لاتقبل على باب جاهل غير عاقل (٢) ...!!
   وفى أثناء الخلاف الذى كان واقعاً بين بركيارق و «محمد» قوى أمر الملاحدة خذلم الله ، فنشروا دعاتهم فى سائر المدن .

مثل: كل يعرف بقوله ، و يوصف بفعله ، فقل سديداً ، وافعل حميداً ( ، ) .

وكان فى أصفهان أديب يسمى بـ « عبد الملك بن عطاش » وكان يتشيع فى البداية ثم اتهم بعد ذلك بالإلحاد وأخذ أثمة أصفهان يتتبعونه و يريدون التعرض له وقتله ، ففر من أصفهان إلى انرى ثم خرج منها والتحق بالحسن بن الصباح .

مثل: من استهدى الأعمى عمى عن الهدى (٥)

[ بيت فارسى فى الأصل، ترجمته : ]

- كل من قاده أعمى فى سفر ... فإن مقره . . بغير شك .. فى سقر ... !! ووجدوا بخطه فى هذه الأثناء كتاباً كتبه إلى صديق من أصدقائه يقول

<sup>(</sup>۱) شەش ۱۸۸۱ س ۲۲ .

<sup>(</sup>۲) شەس ۱۸۸۲ س ۱۱ و۱۳ .

<sup>(</sup>۲) شه س ۹۶۹ س ۲۰ و ۲۲.

<sup>(</sup>٤) نق ورقة ٨ (١).

<sup>(</sup>۵) نق ورقة ١٦ ب — ١٧ (١).

له فيه عن الحسن بن الصباح: « وقعت بالبازالأشهب فكان عوضاً لى عماخاًفته». وخطه جميل معروف وتوجد كتب كثيرة بخطه فى مدينة أصفهان (١).

وكان لعبد الملك بن عطاش ولد أسمه « أحمد » (۲) كان على عهد أبيه يبيع الكتان ، وكان يظهر أنه ينكر على أبيه مذهبه وعقيدته وأنه يتبرأ منه ، فلما فر" أبوه من أصفهان لم يتعرض له أحد .

مثل: الكفاية بذر الولاية (٢٦).

وكانت تقع بالقرب من أصفهان قلمة « در كوه » وهى القلمة التى أم ببنائها السلطان ملكشاه وسماها بقلمة الملك (شاه در ) وكانت تتخذفى غياب السلاطين مستودعا للخزائن والأسلحة ومقراً لفلمان الملك وجواريه ووصيفاته، وكان يقوم بالحافظة على هذه القلمة جماعة من الديالمة فما زال أحمد بن عبد الملك يسعى لديهم حتى نصب نفسه معلماً لمؤلاء الديالمة ؛ وكان كلا جاء إلى مدينة أصفهان اشترى للجوارى ما يلزمهن من الألبسة والمقنمات والأمتمة ؛ فإذا عاد خلا بهؤلاء الديالمة وودد إليهم وكانوا هم أيضاً يحبونه و يودونه .

## [ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

— لاتتق في صديق حتى تجربه ، ولو لا العقل لفطُّني التراب أديم الجسد ... !!

فقبلوا كلهم دعوته وصار في النهاية حاكمًا للقلمة وصاروا جميعًا يتبعًا له .

مثل: دولة الأشرارِ محنةُ الأبرار

<sup>(</sup>۱) ااج ۱۰ س ۲۹۹.

<sup>(</sup>٣) اا في حوادث سنة ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٣) نُق ورقة ١٨ (١) .

#### [ بيتان من الشعر الفارسي في الأصل ، ترجمتهما : ]

- واها للدبر الذي أصابه الحذلان
   فأخذ يدق طبول الحرمان وأبواب العصيان ... !!
- ــ وأخذ فى زهو وتفاخر يختار لنفسه من الأمور ما لا يرضى الله عنه من السيئات والشرور ... !! [س٧٥]

واتخذ بعد ذلك دارا للدعوة بقرب مدينة اصفهان في صحراء كور ( دشت كور ) فكان يأتى إليها كل ليلة جماعة من أهل المدينة ، يدخلون في الدعوة ، و يقررون فيا بينهم أن يقوم كل جماعة منهم بنشر الدعوة في محلتهم والعمل على استمالة عدد من الناس إلى هذه البدعة ؛ فإذا تم لهم ذلك أحضروهم إلى « دار الدعوة » حتى صار عدد من دخل في الدعوة ثلاثين ألف رجل ، أخذوا يسابون المسلمين و يقتلونهم .

#### [ ييتان من الثمر الفارسي في الأصل ، ترجمتهما : ]

- إن كل من يزين الكفر والإلحاد ،
   يجعله الله حقيراً ذليلا بين العباد ... !!
- وإذا علت الحق ... فليس بين سائر الدرجات
   ما هو أعلى من قبة الإسلام ... هيهات ... !!

وظهر فى ذلك الوقت رجل كفيف البصر اسمه « العلوى المدنى » كان يقف فى آخر النهار على باب حارته ممسكا بعصاته فى يده وهو يدعو الله أن يغفر لمن يأخذ بيده و يسلك به هذه الحارة حتى يوصله إلى باب منزله . وكانت الحارة طويلة مظلمة وكان منزل هذا الأعمى فى نهايتها ، وكان فى دهليزه جب ، فإذا أبلغ رجل « العلوى » إلى باب منزله هاجمه قوم من الناس وجروه إلى داخل المنزل ثم رموه فى هذه الجب ، منافذ وسراديب . وانقضت على هذه الحال

أربعة أو خسة أشهر فُقِدَ فيها خاق كثيرون من الشبان، ولم يخرج من هذا المنزل أحد، ولم يعرف أحد شيئًا عن الأموات والأحياء بمن في داخله .

### [ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

\_ قد تحسن شهرتك ويرق ذكرك ، ويلطف صيتك لكن الآيام ستكشف حتما عن حقيقة سرك(١) ... ١١

وفى يوم من الأيام أقبلت امرأة سائلة تستجدى شيئاً من هذا المنزل فسمت أنيناً موجماً فى داخله فدعت الله قائلة : «شفى الله مرضاكم ... يا من أنتم فى داخل هذا المنزل .. !! » .

#### [ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

لقد ضرب أحد الاصفياء مثلا على هذه الحال
 فقال: إن الجدران لها آذان تصفى إلى الاقوال(٢) ... !!

وظن أهل المرل أن المرأة قد وقفت على سرهم فأرادوا أن يجروها داخل المرل مجمعة إعطائها شيئاً من الخبز، ولكن المرأة بملكها الخوف وأسرعت بالفرار وقالت لجماعة من الناس على باب الحارة: لقد سمعت أنيناً في البيت الفلاني ... أنيناً موجماً ونواحاً منكراً ، وقد قصدي جماعة من الناس وأرادوا قتلي .

حَكَمَة : من استمان بصغار رجالهِ على كبار أعماله ضيَّع العَمَل وأَوْقَعَ الْخَلَلُ<sup>(۲)</sup> .

وكان الأمر جللا ، وكانت الواقعة عظيمة ، واشتغل الناس بالبحث عن الغائبين

<sup>(</sup>۱) شه س ۱۹۸۶ س ۱۱ ۰

<sup>(</sup>۲) شه ۱٤۲۲ س ه .

<sup>(</sup>٣) فق ورقة ١٨ ب.

من أهلهم وأرتفعت الصيحات والاستغاثات ، واحتشد جمع كبير من الناس على باب هذا المنزل ثم اقتحموه عنوة وأخذوا يبحثون في أركانه وزواياه (١) ، فوجدوا في سراديبه أكثر من أربعائة أو خسائة شخص من الناس مقتولين و بعضهم مصاوب بالمسامير على الجدران ووجدوا بينهم شخصين أو ثلاثة ما زال فيهم رمق من الحياة ، واشتهر المنزل في سائر المدينة وسرت الذائعات بشأنه ، فهرع إليه سائر الخلق ، وأخذ كل واحد منهم يجد بين القتلى صديقاً أو قريباً ، وساد الهرج والمرج في أصفهان بشكل لم يعهده أحد من قبل ، ثم قبض على « العلوى المدنى » وامرأته ، وجدوا في طلب أسحابه ثم أحرقوا العلوى وامرأته في سوق المسكر (بازار لشكر) (٢) .

# [ بيتان فارسيان في الأصل ، ترجمتهما<sup>(١)</sup> : ]

\_ الآن وقد تم مقصدك . . . فإنى استحلفك بروحك ألا تتهاون مع أحد وإلا فستراه فى شغل دائم يريد قتلك وازهاق روحك

\_ ومتى وضعت قدمك على ذيل الافعى فاسرع بدق رأسها

وإلا فإنها ستسرع في لحظة واحدة فسَتُخسِلي جسدَك من روحك ... !!

ولما هزم السلطان محمد جيوش « صدقة » وفرغ من قتل « اياز » وعاد إلى أصفهان وجد أن هؤلاء الملاعين قد قوى شأنهم وأنهم حملوا كثيراً من الذخائر والأسلحة إلى القلمة وأنه قد مضتسبع سنواتوهم يعملون بجد دائب وحظ موافق

<sup>(</sup>۱) المراجع: انتظر تفصيل حكاية «علوى المدنى» في كتاب « تاريخ الأدب في إيران ، من الفردوسي إلى السعدى » تأليف الأستاذ إدوارد براون وترجمة الدكتور ابراهيم امين الشواربي طبع القاهرة سنة ١٩٥٤ (س ٣٩٣ — ٣٩٣) .

<sup>(</sup>٢) حَكَايَة العلوى مذكورة على هذا النعو والتنصيل في سائر السكت التاريخية الفارسية مثل : جت ، تَـك ، رس ، حس ، ع .

<sup>(</sup>٣) هذان البيتان من منظومة من نوع الـ • تركيب بند • منظم جال الدين عبدالرزاق الأصفهاني وبيلغ عدد ابيات المنظومة برسها ٧٢ بيتا .

مزودین بآلات الجیوش ومعداتها ، ومعونة عوام أصفهان حتی استطاعوا أن یأخذوا هذه القلعة . واتهم قاضی القضاة (۱) عبید الله الخطیبی (۱) و وصدر الدین الخجندی (۱) و جماعة آخرون من کبراء أصفهان وأثمنها (۱) الوزیر «سعد الملك الآبی » بأنه ضالع معهم ، وعرضوا أمره علی السلطان جملة مرات ولکن [س ۱۹۵] السلطان لم یصدقهم واعتمد علیه اعتماداً کلیاً . و کان له «سعد الملك » حاجب بطلع علی خفایا أسراره ، فلا تخنی علیه خافیة منها ، وقد قالوا إن صیانة الأسرار فی کتمانها ، فإن کل سر لا یطلع علیه ثالث یبقی مصوناً محروساً لا یشیع ، وأما السر الذی یصل إلی آذان ثالث فإنه یتفشی بغیر شك حتی تلوکه الأفواه ولا یمکن کتمانه :

## [ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته (٥) : ]

حذار أن تحدث بسر أى شخص وتظن أنه ،ؤتمن على الاسرار
 فإن له هو أيضا صاحبا يحدثه به ... !!

<sup>. (</sup>١) انظر تفصيل ذلك في اا في حوادث سنة ٥٠٠ ( ج ١٠ ص ٢٩٩ ـــ ٣٩٢ ) .

<sup>(</sup>۲) زن : عبد الله ، وهو الذي قبل فيه في زن : • هو حاكمها ( اي اصفهان ) والمستولى على رئاستها وهو رجل جاهل من أنواع العلوم ، خال محتال يبدى تنسأ ياظهار زهد وورع محال على محال ، ولم يسكن له سوى ضغامة حيمة وغلمة لحية كنة ، .

قتل فى صفر سنه ٥٠٧ بهمدان وكان قدتجرد فى اص الباطنية تجردا عظيما وصار يلبس درعاً حذراً منهم ويمتاط ويجترز فقصده إنسان عجمي يوم جمعة ودخل بينه وبين اصعابه ففنله ( ااج ١٠ ص ٣٣١ ) .

 <sup>(</sup>۳) یرید به صدر آلدین عبد الطیف بن عجد بن ثابت الحجندی رئیس الشافعیة بأصفهان ،
 قتله الباطنیة فیسنة ۲۳ و وکان دا ریاسة عظیمة وتحکم کثیر (۱۱ ج ۱۰ ص ۶۹۶) .

<sup>(</sup>٤) زن س ۹۱ -- ۹۲.

<sup>(</sup>٥) شه ص ۱٤١٤ س ٢ .

مثل: وسر الثلاثة غير الخني<sup>(١)</sup> .

وأرسل أحمد بن عبد الملك عطاش شخصاً إلى « سمد الملك » يقول له إن ذخيرته في القلمة قد نفدت، وأنرجاله قد امتنموا عنالمقاومة ، وأنه يريد تسليم القلمة ؛ ولكن سمد الملك أجابه أن يصبر أسبوعاً وألا يسلم القلمة حتى يستطيع أن يهلك هذا الكلب ويقتلعه من أساسه ، قاصداً بذلك السلطان ...! وكان يعلم أن السلطان يصاب بالحرور وأنه يحتجم مرة كلشهر فانفق سعد الملكمع الفصاد ( الحجام ) وأعطاه ألف دينار ومشرطاً مسما حتى يقتل به السلطان . [ ١٦٠٠] وقد علم حاجب الوزير (٢٣) بتدبير الوزير و برسالة ابن عطاش إليه و بجواب الوزير على رسالة ابن عطاش ، وكان للحاجب امرأة لا يُخْفِي عنها شيئًا فحدثها أيضًا بكل هذه الأمور ؛ وكان المرأة عاشق فلما اختلت به في الليل ، وأخذا في اللهو والمؤانسة حدثته بهذه الأسرار والأقوال ، وكان للعاشق صديق يلقب به الكامل » من أتباع « شرف الإسلام » (٢٠) غدثه بدوره و باستفاضة بكل ذلك ، وبلغ الأمر مسامع « شرف الإسلام » فلم يتمهل وأسرع في الليل إلى سراى السلطان فاختلى به وحكى له حقيقة الحال . فلما كانت الغداة ادعى السلطان أنه متعب ، وطلب الفصاد ، فلما ربط الفصاد ساعد السلطان وأخرج مبضعه ، وجد السلطان أن لون المبضم ردىء ، وتحقق من أن الكلام الذي نقل إليه صحيح .

<sup>(</sup>۱) هذا مصراع من بيت ، صدره : • وسرك ماكان عند إمرى • ، وهو من جملة أيات الملتان المدى ، وقيله :

أشاب الصغير وأنى السكبير: كر الليالي ومر المثنى نروح ونفدو لحاجتنا وحاجة من عاش لاتنفضى أيموت مع المرء حاجة ما يق

<sup>(</sup>٢) أى حاجب الوزير سعد الملك .

 <sup>(</sup>۳) یبدو آنه لقب ، صدر الدین الحجندی ، الذی سبق ذکر، فان کتب التواریخ مثل
 جت ، ع ، ورسالة الجویی تذکر ، صدر الدین الحجندی ، فی مکان ، شرف الإسلام ، .

مثل . « من استشار العالم فيا ينويه ، واسترشد العاقل فيا يأتيه ، وضح له الأمور ، وصلح به الجهور ، واستنار منه القلب ، وسَهُل عليه الصعب<sup>(۱)</sup> » .

ثم نظر السلطان إليه فى هيبة شديدة منكراً لحاله ، وقال الفصاد : «أمّنى على روحى يامولاى » ثم أخذ يسرد له حكايته الصادقة . عند ذلك أمر السلطان رجاله أن يقطعوا عرق الفصاد بهذا المبضع نفسه فلما فعلوا ذلك اسود لونه فى الحال ومات على الفور . ولم يعد للسلطان أدنى شك فى أن سعد الملك ملحد حقيقة ، فلما كانت الغداة قبض عليه وعلى «أبى العلاء المفضل » وشنقهما (٢٠) .

#### [ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

- حيثها يتجلى ضياء الصدق ، ينمحق بصيص الكذب<sup>(٢)</sup> ... !! [س ١٦١]

فإذا تقدم إليك مريد السوم، فقتله خير

وإذا عاد عن منزلك شريداً طريداً فذلك خير ... ١١

وهلا علمت بما قاله رجل فأضل شدید الذکاء

قال: لا تجاهد إذا ساء حظك فصيرك البلاء ... !!

ــ وإلا فإن الفلك الدائر ، يمير حربا عوانا عليك ، ويقطب لك جبينه ... !!

ــ وعلى العاقل أن يتخذ لنفسه الرقى والتعاويذ

حتى تنجو رأسه ءن أحابيل الفلك ومكايده ... !!

<sup>(</sup>١) فق ورقة ١٨ أ [ المراجع : تركنا عبارة • وضع له الأمور • على حالها كما وردت في النس ] .

<sup>(</sup>۲) يبدو أنه كان واحدا من اتباع سعد الملك ثان أبن الأثير يقول : • وق شوال من هذه السنة ( أى سنة • • • ) قبض السلطان محمد على وزيره سعد الملك . . . وصلبه على ياب أصفهان وصلب معه أربعة نفر من أحبان أصحابه والمنتمين إليه — أما الوزير فنسب إلى خيانة السلطان وأما الأربعة فنسبوا إلى أعتقاد الباطنية • ولا شك إن أبا العلاء المفضل كان من الأربعة الذين اشار إليهم • ابن الأثير • .

<sup>(</sup>٣) شه س ٤٦٢ س ١٦ ، ١٨ ، ١٩ .

و بعد ذلك بيومين اثنين سلم الملاحدة القلعة ، فأنزلوا منها الأحمد بن عبد الملك عطاش» ور بطوا يديه ثم أركبوه على جمل وحلوه إلى أصفهان و نكلوا به فى خزى شديد ، ولاقى جزاء ما فعل من وزر وو بال . وخرج أكثر من مائة ألف نفر من أهل أصفهان ما بين رجال ونساء وأطفال فرموه بأنواع الوحل والبعر والروث ، وأخذ المهرجون والمخنثون يدقون أمامه الطبول والدفوف و يتغنون بالأغنية العامية الآتية :

[ أغنية بالفارسية العامية ، ترجمتها : ] عطاش . . . يا خالى ياروحى . . . يا غالى قد ضعت في الحال قل لي عن الحال ..!!

وقد طافوا به فى أصفهان فى موكب كبير عظيم ثم علقوه مصلوباً مدة سبعة أيام كاملة وأخذوا يرشقونه بالسهام ثم أحرقوه فى النهاية (١) .

وقد تقدم شخص إلى « أحمد بن عبد الملك عطاش » وهو يصلب وقال له : إنك تدعى المعرفة بعلم النجوم ، فهل استطعت أن تتنبأ في طالعك بهذا اليوم المحتوم .. ؟ قال : لقد رأيت في طالعي أنني أطوف أصفهان في موكب عظيم كله جلال لم يره ملك من قبل ، ولكني لم أتخيل أن الأمر سيكون على هذه الحال . .!!

مثل: من سرته الفساد ساءه المعاد (٢).

وخرب السلطان هذه القلعة وشكر الله شكرا جزيلا لأنه أستطاع بنتحها أن يكسر قوة هؤلاء الملاحدة المخاذيل .

<sup>(</sup>۱) أاج ١٠ س ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٢) فق ورقة ه ب.

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

إن الله هو الشفيع الفتسّاح الأمور
 وبواسطته أيضا يكون العجز والقصور ... !!

مثل:من استعان بالله استغنى عن عباده ، ومن وثق به استظهر لمعاشه تومعاده [س١٦٧] ثم أرسل السلطان بعد ذلك الأمير «شيرگير (١) على رأس جيش جرار إلى قلعة «ألموت » فحاصرها مدة حصارا شديدا وضيق كثيرا على هؤلاء الملاعين حتى أصبح من الميقن أن يستولى عليها (٢) .

مثل: من صح دينه ، صح يقينه (٢) .

ولكن من أسف أن الدنيا الغادرة ضيعت من يده هذ الفرصة النادرة .

مثل: من عرف الدنيا وطلبها فقد أخطأ الطريق وحرم التوفيق (٢).

[ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

- حذار ... حذار أن تمشى فى إثر الزمان وتتبع دورته فإنه من تلقاء نفسه بتامعنا وبتجه إلىنا<sup>(٥)</sup> ... !!
- \_ وهكذا فعل الفاك الدائر ، فإنه يقطع حبَّمه عن ربيبه ... !!
  - فإذا طلبت رأسه وجدت أمامك قدمه ،
     وإذا طلبت قدمه وجدت أمامك , أسه (٦) ... !!
- فعلى العاقل أن يظل قلمه دائماً ، حائراً من أفعاله (٧) ... !!

į

<sup>(</sup>۱) هو انوشتگین شیرگیر صاحب آبه وساوه .

<sup>(</sup>٢) زن س ١١٧ وكذا اأ (ج١٠ ص ٣٦٩ - ٣٧٠).

<sup>(</sup>٣) فق ورقة ٦ (١).

<sup>(</sup>٤) فق ورقة ه ب.

<sup>(</sup>٥) شه ص ۸۹۱ س ۸ .

<sup>(</sup>٦) شه ص ۸۹۳ س ۱۵ - ۱٦ ،

<sup>(</sup>۷) شه ص ۸۱۷ س ۲۸ س

فنعى الناعى فى هذه الأثناء السلطان محمداً ، فلما بلغ الأمراء خبروفاة السلطان استدعوا شيرگير وأعادوه ، ولو بقى هذا السلطان قليلا لاستطاع استئصال شأفة هؤلاء المخاذيل وتدميرهم لأنه كان ملكا يخشى الله و يرعى العدل ، و يحسن سياسة الأمور و يحب العلماء ، ولكنه مع ذلك كله كان يميل ميلا عظما إلى ادخار الأموال والتقتير بها

مثل: من اغتر بالدنيا ، اغتص بالمني (١).

[بيتان من الشعر الفارسي ، ترجمتهما : ]

ــ إن كل من يغتر بهذه الدنيا الفانية

يمتلي. بالآمال العريضة والمباهج الواهية . . . ! !

\_ وستصبح فيها حديث المجالس والأسمار مالاعمال التي انشغلت مها لمل نهار...!!

\* \* \*

وعندما كان السيد<sup>(٢)</sup> « أحمد بن نظام الملك » يتولى الوزارة قصد الإيقاع بالسيد أبى هاشم<sup>(٣)</sup> رئيس همدان وجد علاء الدولة ، فاقترح أن يؤدى [س١٦٣] للسلطان خدمائة ألف دينار بشرط أن يسلمه السيد أبا هاشم .

حكمة : النميمة دناءة ، والسعاية رداءة ، وها رأس الفدر ، وأساس الشر ، فبنب نفسك سبلهما ، واجتنب أهلهما () .

 <sup>(</sup>١) فق ورقة ٥ ب

<sup>(</sup>٢) المترجم: • السيد ، هنا هي ترجمة للسكلمة الفارسية • خواجه ، وكان وزراء هذا المصر يتلقبون بهذا اللقب .

<sup>(</sup>٣) زَنْ : تَضَيْفُ لَلَى الاسمِ كُلَةُ الحَسى ، ١ ا يسميه ، الشرف أبو هاشم ، وكُلَةُ السيد الستعملة هنا تشير إلى أنه من أهل بيت النبي .

<sup>(</sup>٤) فق ورقة ١١ (١)

## [ بيت فارسى فى الاصل ، ترجمته : ]

لاتبحت عن عيب أهل الفضل إذا لم يكن فيهم عيب
 ولا تتحدث بعيب أهل الفضل إذا كان عيهم فيك . . . ! !

وقد بلغ « السيد أبا هاشم » هذا الخبر قبــــل أن يذهب أحد للقبض عليه في همدان فأسرع بالركوب ومعه ثلاثة من أولاده ، وسلك طريقاً مجهولا استطاع بو اسطته أن يصل إلى أصفهان في مدة أسبوع واحد ، ثم طلب من خواص السلطان أن يعينوا له خادماً يوصله ليلا إلى السلطان ، فلما عينوا له « لالاقر انكين » طلبه وأحضر عشرة آلاف دينار موضوعة في عشر صرر وقال له: « هذه الأموال لك ، فأدخلني الليلة إلى السلطان ودعني اختل به » ولم يكن « لالا » قد رأى مالا بهذا القدر فملكته الحيرة وقال « إن على أن أوصل هذا المال إلى السلطان. قال السيد : « بل إن هذا المال مخصص لك » فاهتم « لالا » بالأمر وقدمه إلى السلطان في نفس الليلة . وكان « السيد » شيخًا مسنًا وكان ضعيف البصر مختّل النظر وكانت « نورانى قتلغ خاتون » زوجة السلطان حاضرة فى المجلس، فأخذ السيد أبو هاشم يطيل الدعاء للسلطان وأخرج دراً يتيا لم يكن لدى السلطان مثله ثم بكي وقال : « إن أحمد بن نظام الملك يقصد منذ مدة طويلة تخريب بيتي ، ولقد علمت أنه اشترابي منك بخسائة ألف دينار ، ولكني على ثقة من أنك يا سلطان العالم لا تجيز أن يُباع واحد من أحفاد الرسول عليه السلام ...!! مثل: لا تقبل ما يشينك عاجله ، ويضرك آجله .

و إنى أجعل لك ثمامائة ألف دينار ، لقاء الخسمائة ألف التي اشترانى بها ، بشرط أن تسلمه لى » .

مثل: الكريم من كفَّ أذاه ، والقوى من غلب هواه (١)

<sup>(</sup>۱) فق ورقة ٦ ب.

وغلب السلطان حب المال ، فلم يحافظ على وزيره ، وقبل [س١٦] من « السيد » ما عرضه عليه ، وعاد « السيد أبو هاشم » إلى بلدته همدان ومعه القائم بالخزانة ليأخذ المال منه ، وطلب الخازن منزلا ليقيم فيه فقال السيد: « إلك ستنزل في رباط القوافل وستكون نفقاتك من جيبي الخاص لأن مقامك سيطول إلى أن يوزن هذا المال و ينقد » وغضب الخازن عند ذلك واحتد قليلا ، فقال له السيد : « إذا لم تلزم الأدب أمرت أن يصلبوك و يعلقوك في منزلك ، وأضفت إلى هذا المبلغ الذي أدفعه مبلغ مائة ألف دينار أخرى ثمناً لألف غلام أحسن منك أدباً . . !! »

مثل: الشرف بالهمم العالية لا بالرم البالية (١).

[ بيت شعر فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

إننى أشرف نفسى بنفسى مثل الجواهر الغالية
 لأننى لست كالرماد يتخلف عن النار ...!!

ولم يمض أكثر من أسبوع حتى أعد الوزان المـــال المطلوب دون أن يقترض السيد مالا من أحد أو أن يبيع شيئًا من ملــكه .

مثل: من حفظ ماله ، حسنت آماله ، ومن ركب جِدَّه غلب ضِدَّه (٢٠).

ثم أمر فاحضروا أشجاراً ، قطعوا كل واحدة منها بقدر ثلاثة أذرع ، وأخلوا جوفها من لبها ، وجمعوا منذلك ثمانين قطعة ، ثم حاكوا ثمانين كيسا، عبأوا كل كيس منها بعشرة آلاف دينار ثم وضعوها داخل هذهالقطع الخشبية وأقفلوا رؤوسها و ربطوها بأر بطة من حديد ، ثم حملوا كل اثنين منها على بغل،

<sup>(</sup>١) . نق ورته ٢٣ ب .

<sup>(</sup>٢) فق ورقة ١٦ ب.

وأنفذ « السيد » أربعين بغلا تحمل ثمانمائة ألف دينار سارت في صحبة غلام السلطان ، وقد أعطى الغلام ديناراً واحد (١) .

مثل: من جلَّت أبوته تمت مروته .

ووصل الغلام فى مدة شهر واحد إلى السلطان ، فسأله السلطان : من أين استطاع أن يجمع السيد هذا المال كله على هذا النحو من السرعة ؟! قال الغلام : إنه أخرجه جميعه من خزانته ، وقد انقضى الوقت فى وزنه ونقده وتعبئته ، و إلا لاستطاع أن يعيدنى فى نفس اليوم الذى وصلت إليه فيه ...!! فتعجب السلطان كثيراً من هذه الأحوال ومن كثرة ما وصله من أموال (٢)

# [ بيتان من الشعر الفارسي في الأصل ، ترجمتهما (٣) : ]

ـــ انظر إلى فعل هذا الفاك الدائر لقد جعل لـكل واحد نصيبا معلوما فيه

\_ وهو يخرج الوردة النضيرة من الأشواك الجافة وإذا حسن الحظ وتيقظ . . . استحال التراب الأغبر إلى مسك أذفر ... !!

نم سلم السلطان محمد وزيره أحمد بن نظام الملك إلى « السيد أبى هاشم » لمثأر لنفسه منه .

<sup>(</sup>۱) المراجع : هكذا في الأصل ويغلب على الظن أنه اعطاء ألف دينار وأن الأصل الفارسي يجب أن يكون • يك هزار دينار • وليس • يك دينار • . أو أنه لم يعطه شيئاً

<sup>(</sup>۲) تذكر حكاية أبى هاشم الهمدانى على هذا النعو والتفصيل فى سائر كتب التواريخ (چت ، تك ، ع ، رس ، حس ) ولسكن محسن الاعتباد اعتبادا كلياً على ما نقل فى زن (م ۷۷ — ۹۸ ) بروایه أنوشروان بن خالد لأنه كان فى ذلك الوقت يتولى الحرائة وهو الذى أرسل إلى همدان لأخذ هذا المسال ، وبغضل وساطته أعاد السلطان محمد السيد أبا هاشم إلى وئاسة همدن .

<sup>(</sup>٣) شة ص ٨٦٠ س ١٥ – ١٦ .

مثل: من حفر بنراً لأخيه وقع فيه (١)

[ بيت شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

كل من يحفر في الطريق بئرا لاخيه ،
 يسقط إلى أعماقه . . . و يتردى فيه . . . !!

وهكذا ابتلى أحمد بن نظام الملك بالمصير الذى كان يفكر فيه ويدبره للسيد أبى هاشم.

مثل: لا تطبع في مثل ما تَمُّنع (٢).

ولقد بلغ السيد أبو هاشم رئاسة همدان والتمتع بهذه الحال بفضل ما بذله من أموال فقد قالوا: « بالمـــال تهان أعناق الرجال » .

\* \* 4

وحداً لله تعالى ، أن مئات الأحمال الشبيهة بهذا الحمل تصل يومياً إلى أعتاب ملك العالم ، سلطان بنى آدم ، غياث الدنيا والدين أبى الفتح كيخسرو بن السلطان قلج ارسلان ، خلد الله ملكه ، بل وأكثر من ذلك أنه مظفر دائماً على أعاديه ، فله فى صباح كل يوم - عندما تطير عنقاء الصبح الصادق فى آفاق المشرق ، ويختنى غراب الليل فى زوايا المغرب - فتح جديد يطرق الأسماع ليجدد صيت فتوحاته المظفرة التى لا يحصيها عد أو يدركها حد . فلتكن حاله على هذا المنوال ما دام حياً ، ولتبق دولته ثابتة إلى يوم القيامة ، وليحقق الله لهذا السلطان الخير جملة أمانيه فى الدارين . . . بحق محمد وآله .

<sup>(</sup>۱) فق ورفة ۱۰ ب.

<sup>(</sup>٢) فق ورقة ٢٣ ب.

و إنى أجل دعائي له ولدولته في القصيدة الآتية :

[ قصيدة فارسية في مدح السلطان ، ترجمتها : ]

ــ ليكن السلطان مظفرا ما دامت الدنيا والحياة ولمكن عرشه محاذبا لأفلاك السهاء . . . ! !

ولتكن عتبته وهى كعبة الكرم
 منقوشة بالقبلات التى تطبعها عليها شفاه الجبابرة المتغطرسين . . . ! !

\_ فهو سلطان الإقبال . . . الواهب للهناء والثراء فلمكن دائما مقسدا الأعداء ، مريباً للاصدقاء . . . ! !

وليكن «بنيامين (١) ، الماك إلى أبد الآبدين عدة لاخيه «يوسف» ... !! [س ١٦٦]

ولتكن ذاته الطاهرة ، وهي صورة لعالم المعنى
 لتكن داتما وجها للإقبال ، وظهرا وسندا البجند ...!!

\_ وليكن الغبار المرتفع من حوافر أفدام جواد الملكِ كلا تكتحل به أعين الكواكب السبعة ...!!

ولتكن الساء أو اسعة أقل سرادقاته ، ولتكن الشمس المشرقة أقل تيجانه ...!!

\_ ولتكنأ مور الدولة والملة في كل زمان، بفضل حد سيفه ، أشد ً قوة وأمضى بأسا...!!

ــ وإذا دار الفلك على غير حكمه وهواه ، فليسد طريقه ، ولتتكسر عجلته ...!!

ولتدم نوبات الملك الحس في سراية (٢)... الولتكن الأقاليم السبعة برمتها ساحة له

وليكن قابه منجما للفتير الفابض بكفه على الريح (أى المعدم)
 وليكن كفه مانحا الذهب للمعدم الذى يهيل التراب على رأسه ...!!

وليكن السلطان في السجاعة والرجولة ، تذكارا لـ , حيدر ، في هذا العالم (٦)

ــ ولتدم صفحة سيفه معصفرة ، بدماء أعداء ملـكه وخصومه ... !!

ولتكن أقل درجاته في المعالى ، سقف هذه القبة المدورة (أي السماء)

<sup>(</sup>١) بنيا.ين مو أخو د يوسف ، عليه السلام .

<sup>(</sup>٢) المراجع : نوبات الملك الخمس هي النوبات التي يدقون فيها الطبول امام قصر الملك.

<sup>(</sup>٣) المراجع : • حيدر ، من أسماء على كرم الله وجهه .

- وحينها أيذكر ملكه ومقدار عظمته ،
   ليكن الخجل والعار اللك الإسكندر (١) ... !!
- وكل من أسلم رأسه لامره وما يخطه خطه ... ليستقم طبعه كما يستقيم خط الدائرة
  - وليستمد المريخ من خادم السلطان

لقبه الخاص ، واسكن السعد الأكبر له

وليكن موحد القاب في ولائه للسلطان
 وليكن الشجاع الجرىء على هذه الحال...!!

أصدافا للدرر وأدراجا للجواهر ...!!

ولتكن دموع من يكرهه ، خشية هيبته ، مددا لماء البحر الاخضر (٢)... !!

ـــ وقد دعا له الظفر فى يوم الوغى والفتال ،

فقال : ليكن سلطان الدين مظفرا على الدوام . . . !!

ــ وقال النصر : لتدم نعمة الله ، على قلب السلطان ويده وخنجره ... !!

ــ وليكن أحسن الجواشن كفناً لعدوه فى وقت الهرب...!!

ــ وكفه هي ساحل بحر القلزم ... فلتفض دائمًا بفيض قلبه ... ١١

ولتدم في قبضة أحبابه ... ثنايا طرر الاحبة ... !!

ـــ وما دام التنافر بين المــاء والتراب،

وما دامت الخصومة بين الهواء والنار

ــ ليكن البلل والجفاف لأعداء السلطان ...

الجفاف لشفاههم ، والبلل لأعينهم ... اا

وليكن الماء في أعينهم ، والنار في قلوبهم ،
 والريح في أكفتهم ، والتراب على رؤوسهم ... ١١

[ نهاية الثلث الأول ]

[177 ]

<sup>(</sup>١) المراجع : أى إذا قورن ماكه بملك الإسكندر بستغزى ويخجل لأنه قليل بالنسبة لملك السلطان .

<sup>(</sup>٢) المراجع : أي لتفن دموع شائه بنزارة انكون مددا للمعيطات .

# السلطان الاعظم معز الدنيا والدين أبو الحارث سنجر بن ملكشاه برهان <sup>(۱)</sup> أمير المؤمنين

كان السلطان سنجر قمحى اللون ، مجدر الوجه (٢) ، تام اللحية طولا وعرضاً ، غير أن بعض شاربه تلاشى بسبب الجدرى ، وكان عالى المنكبين ، فارع الطول ، رحب الصدر .

وكان توقيعه « توكلت على الله<sup>(٣)</sup> » .

ووزراؤه هم : الوزير معين الدبن مختص الكاشي (١) ، والوزير شماب الدين (٥) أبو المحاسن بن الفقيه الأجل أخى نظام الملك ، والوزير شرف الدين

<sup>(</sup>۱) نی ، زن ، و د زت ، . عین .

<sup>(</sup>۲) ورد ق تاريخ الحكاء الشهرزورى أنه حيثا ظهر الجدرى على سنجر كان صغيراً وآن الحكيم عمر الحيام ذهب لعيادته ، فلما خرج من عنده سألة الوزير : كيف وجدت حالته ، وبأى شيء عالجته ؟ فأجاب الحيام : إن حياة هذا الصبي مخيفة ومن الجائز ألا ينجو ، فنقل غلام حبشى هذا السكلام إلى سنجر ، فلما شنى كان يكرة الحسكيم الحيام ، ولا يعجب به ( ارجم الى حواشي چهار مقاله للملامة محمد القزويني ، ص ۲۱۲) :

<sup>(</sup>٣) جاء نی « زن » ص ١٦٦ : وکانت علامة سنجر تحت « قوس الطفراء » وفوق<sub>ت ؟ . .</sub> بسم الله « توكلت غلى الله » .

<sup>(</sup>٤) زاد د ۱۱، و د زن، أبو نصر بن الفضل.

<sup>(</sup>ه) ق د زن د ص ۲٦٧ : شهاب الإسلام عبد الدوام ، وق ١١ د شهاب الإسلام عبد الرزاق ، .

أبو طاهر (۱) ماميسا (۲) القمى ، والوزيريغان بك (۲) الكاشغرى ، والوزير قوام الدين أبو القسم (۶) ، والوزير ناصر الدين طاهر بن نخر الملك .

وحجابه هم : الأمير الحاجب غزغلي (٥)، والحاجب حسين (٦) ، والحاجب نظام الدين محمود الكاشاني (٧)، والحاجب فلك الدين على الجترى . [ س١٦٨]

وكان السلطان سنجر ملكا لم يتمتع شخص من آل سلجوق بطول العمر كا تمتع به ، وقد ظفر بطيب الميش ، وتحصيل المال ، والحصول على المراد ، وقع الأضداد وفتح البلاد ، وكانت له هيبة الملوك وعظمتهم ، وكان خبيراً برسوم العمران ، وقوانين السلطنة ، وقواعد الحكم ونواميسه .

حكمة: « من أصلح نفسه أرغم أعاديه ، ومن أعمل جدّه بلغ أمانيه (^) وكان فى الأمور الجزئية ساذج القلب، متحفظ الطبع ، ولكنه كان ذا رأى صائب وعزيمة صادقة فى وقت قيادة الجيش ، والقتال مع العدو ، وكان له ولع بالعدل والإنصاف ، والتقوى والعفاف .

حَمَّة : «تاج الملك عفافه ،وحصنه إنصافه ،وسلاحه كفافه،ومالهرعيته (٩)».

<sup>(</sup>۱) زاد د زن د سمد بن على بن عيسى .

<sup>(</sup>٢) لم ترد هذه السكلمة في سائر الكتب.

<sup>(</sup>٣) كُذاً فى الأصل ولسكن من المحتمل أنه سهو من النماخ ، فقد ذكر فى • جت ، و « م ، وهما يستمدان على راحة الصدور • طنان ، و « تفان ، وفى «زن» تفار ، وفى • حس ، « تفار ، وذكر اسمه على أنه محمد بن سليمان ، وقد ذكرت ترجة حال • يفان بك السكاشفرى ، فى تذكرة هفت إقليم ، وذكر اسمه • تفار بك ، بدل • يفان بك ، ريدو أن هذا هو الصحيح فى تذكرة فى • زن ، فصير الدين أبو القسم مجمود بن أبى توبة المروزى •

<sup>(</sup>ه) ذكر في د زن ، ص ١٨٥ : غز اغلي السلاحي .

<sup>(</sup>٦) زاد و جت ، بن داود المرعزي :

<sup>(</sup>٧) ني و جت ، : الـكاشاني .

<sup>(</sup>٨) فق ، ورقة ١٩ (١) :

<sup>(</sup>٩) فق ، ورقة ١٨ ب:

وقام « سنجر » بتسعة عشر فتحاً منذ ابتداء عهده ... ومنذ صار ملكاً على خراسان من قبل أخيه بركيارق ، إلى أن انقضت أر بعون سنة من حكمه ، لم يصبه فيها وهن ، ولا حلت به هزيمة قط .

مثل: « من ركب الجد غلب الضد (١) ».

وقد استولى على غزنه ، ولم يغزها شخص من آل سلجوق قبله ، وأجلس بهرامشاه (۲) من أبناء الغزنويين على العرش ، وقرر أن يؤدى إلى خزانته — يومياً — ألف دينار من عوائد المدينة ، فعين — هناك — عاملا من قبله ، لتحصيل هذا المال .

حكمة: « اصطناع العاقل أحسن فضيلة ، واصطناع الجاهل أقبح رذيلة ، لأن اصطناع العاقل يدل على استحكام الجهل (٢) » .

كا استولى أيضاً على ملك سمرقند ، وكان سبب ذلك أن أحمد خان (') كان قد عصى بعد وفاة بركيارق ، فحاصر سنجر المدينة أربعة أشهر واستولى عليها في سنة أربع وعشرين وخمهائة (۵) ، وأسر أحمد خان واستخلص جملة ولايات كانت في قبضة آبيه ملكشاه ، كا أخضع ملك سجستان وخوارزم تحت حكمه ، ومنح اتسز بن محمد بن نوشتكين غرجه (۱) مُلك خوارزم ، وأعطى تاج الدين

<sup>(</sup>۱) فق ، ورقة ۱٦ ب.

 <sup>(</sup>۲) ارجع في شرح هذا إلى ، ۱۱۰ في حوادث سنة ۵۰۸ ( ج ۱۰ س ۳۳۳ -- ۲۵۳ ) و ٠ زن٠ س ۲۲۲ ---

<sup>(</sup>٣) فق ورقة ١٩ ــ أ .

<sup>(</sup>٤) كذا أيضًا ق • زن ، و • زت • و • ١١ ، : عمد وهوالمروف أبضًا بارسلان خان

<sup>(</sup>ه) داایج ۱۰ یص ۱۳۵ .

الأمير أبا الفضل مُلك نيم وز بزابلستان ، وكان قائد جيشه في أغلب حروبه العظيمة ، وكانت له مواقف مجيدة في موقعتي غزنه و بيلان (١).

وقد رحل «سنجر» إلى المراق بعد وفاة أخيه السلطان محمد في ابتداء سنة إحدى عشرة وخمسائة ، وكان السلطان محمود بن محمد قد جلس على عرش السلطنة ففزه أمراؤه على محاربة عمه ، ولكنه هزم ، وفر إلى أصفهان مدحورا<sup>(۱)</sup> . وأخذ السلطان سنجر يو زع الولايات ، وينشر العدل في سائر الأرجاء .

## [ أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

- كل شخص يعدل وهو على عرش الملك ، تستقر السعادة في قلبه (٢)
  - فيزهو التاج على رأسه ، ويثبت العرش من تحته
  - وينعم به التاج والعرش ، وييأس منه العدو ، ويسعد به الحظ
- فإذا دار الفلك الفاني دورته ، بقيت ذكرياته الطيبة<sup>(1)</sup>
  - وكل شخص يكون زاده العلم ، يموت جسدا ، و اكن اسمه لا يموت أبدا
    - فعامل الناس جميعاً بالحسنى . ولا تساك سوء السبيل فى الدنيا<sup>(٥)</sup>
      - فإن كل شخص يفكر في السوء ، يسيء في النهامة إلى نفسه
  - ولا يعرف إنسان ما تكنه القلوب ، فليس للخلق طريق إلى هذا الحجاب
    - وكل ملك يتخذ العدل ديدنا ، بذكر كل شخص عدله مفير شك<sup>(٦)</sup>...!!

<sup>(</sup>۱) ۱۱۰ في حوادث سُنة ۵۰۸ ( ج ۱۰ ص ۳۵۳ — ۵۵۵ ) و د زن ،

ص ٢٦٢ -- ٢٦٤ والمقصود ( نفس الحرب التي أجلس سنجر بعدها بهرامشاه على عرش غزنه)

<sup>(</sup>۲) ارجع فی شرح هذا إلى د زن ، س ۱۲۵ وما بعدها ، و د ۱۱، حوادث سنة ۱۳۵ ( ج ۲۰ ص ۳۸۵ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>۳) د شه ۱ س ۱۹۱۸ ی س ۲۸ .

<sup>(</sup>٤) دشه، س ۱۹۷۱ ، س ۲۳ – ۲۰ .

<sup>(</sup>ه) د شه د س ۱۹۰۳ ، س ۲۲ – ۲۳ .

<sup>(</sup>٦) د شه ۱ ص ۱ ۱ ۱ ۲ ک س ۱ ۲ ۲ ۲ ۶ ۴ ه

وقد أرسل على بار الذى كان حاجب الملك محمود نائبه أبا القاسم الآنساباذى (۱) إلى السلطان سنجر ملتمساً المعذرة على لسان محمود ، قائلا إن ماحدث منه ناشى، عن طيش الطفولة ...!! وقد استقر الرأى على أن يلحق بخدمة عمه بالرى ، وأن يبقى بها شهراً ، وأن لايدق له بوق تركى فى وقت الركوب أو النزول ، وألا تكون له خيمة حراء جهرمية (۱) ، وأن يسير مترجلا فى ركاب عمه فى أثناء ركو به أو ترجله ، وأن يترك كل ما يكون من شعائر السلطنة ورسومها (۱) ، وقد ظل على هذه الحالة شهراً فى خدمة عمه .

مثل : « من أحكم التجارب أحمد المواقب (١) » .

فلما فعل ذلك أنابه السلطان سنجر عنه في العراق ومنحه كل ما كان قد تركه من رسوم السلطنة وشعائرها ، وأعطاه خلعة خاصة ، كما منحه قباء ورصعاً بالجواهر ، وجواداً للنو بة مسرجاً بسرج أحمر ، وفيلا عليه هودج مرصع ، وأنعم على أمرائه أيضاً على حسب درجاتهم ، وأرجعه إلى دياره معظا مبحلا(٥)

شعرال

لاتطمحنَّ إلى المراتب قبل أن تتكامل الأدوات والأسبابُ إن الثمار تمرَّ قبل بلوغها طعمًا وهن إذا بلغن عذابُ[س١٧١] [ ١٧١٠] [ ييت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ] \_\_\_\_\_\_ بيب أن تلتمس الامور فى أوقاتها ، لانها فى غير أوقاتها واهية (٢)

<sup>(</sup>۱) اسمه ناصر بن على ، ولقبه زين الدين ، وهو المعروف بأبى القاسم الدركريثي ارجع إلى • زن ، ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) المراجم : • جهرم، مدينة في إقليم فارس مشهورة بصناعة هذا النوع من الحيام ،

<sup>(</sup>٣) ﴿ زُنَّ ، ص ١٢٨ — ١٢٩ .

<sup>(</sup>٤) ، فق ، ورفة ١٦ ب

<sup>(</sup>ه) د ۱۱ ، چ ۱۰ س ۳۸۸ -- ۳۸۹ د زن ، س -- ۱۲۸ -- ۱۲۸ -

<sup>(</sup>٦) الشعر لمؤيد الدين الطفرائي ( الديوان طبع القسطنطينية ص ٧٥ — ٧٦ ) .

<sup>(</sup>٧) يرد هذا البيت الفارسي في الأصل بعد البيتين العربيين .

ووكل «سنجر» إلى عماله أن يأخذوا الضرائب من كل مدينة من مدن العراق وأمهات البلاد ، وصار — منذ ذلك الوقت — السلطان الأعظم ، و بسط نفوذه على سائر الأبحاء ، وقرئت الخطبة باسمه من حد كاشغر إلى أقصى بلاد البمن ، ومكة والطائف ومكران وعمان وآذربيجان إلى حدود بلاد الروم (١) ، وقد ظلت الخطبة تقرأ باسمه بعد وفاته أكثر من عام (١) ، وكان ملكا مبارك الأثر تقيا ، حسن اللقاء ، دائم الخشية لله ، وقد صار إقليم خراسان في عصره مقصداً للناس جيما ومنهلاً للعلوم ، ومنبعا للفضائل ، ومعدنا للفضل والعلم ، وكان سنجر يحترم علماء الدين احتراما كبيراً ، ويتقرب إليهم تقربا تاما ، ويميل ميلا كاملا علماء الدين احتراما كبيراً ، ويتقرب إليهم تقربا تاما ، ويميل ميلا كاملا إلى الزهاد والأمدال ، ويختلى بهم .

وكان لا يتكلف فى ملبسه ، فكان يلبس — فى أكثر الأوقات — ثوبا زندنجيا<sup>(7)</sup> ، أو ثوبا عتابيا<sup>(3)</sup> من الحرير غير المنقوش ، وصديريا رقيقا ، ولكنه كان يديم الجلوس على العرش ولا يتخلى عن أمور السلطنة . فلما خضمت له جميع أرجاء الدنيا ، ودان له ملوك الأطراف ، ونفذ أمره فى مشارق الأرض ومغاربها ، انتهز أمراء دولته وحشمه الفرصة فطغوا و بغوا ، وساعدهم طول أيام دولته ، وسعة أسباب نعمتها ، ووجدوا أن يداً لا تعلو على أيديهم ، فتطاولوا على الرعايا وظلموه (٥٠). وأخذوا فى اقتراف المظالم فى إقليم ماوراء النهر وعانوا فيه فساداً .

<sup>(</sup>۱) د زن ، رس ۲۹۰ ، د ۱۱ ، ج ۱۱ ، س ۱٤٧ .

<sup>(</sup>۲) إلا فى بغداد فإنه لما وصل خبر موته [ أى موت سنجر ] إلى بغداد قطمت خطبته ولم يجلس له فى الديوان لامزاء . . . • ١١ ، ص ١٤٧ .

 <sup>(</sup>٣) المراجع:منسوب إلى بلدة • زندنه ، بالقرب من بخارى ، وإلى هذه القرية تنسب
 الثياب الزندنجية بزيادة الجبم وهي ثياب مصهورة ( انظر معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٤) نوع من الثياب ينسب إلى مخترعه ، فهو يعرف باسم العتابي .

<sup>(</sup>۵) د زن ، س ۲۷۲ .

[ بيت فارسى في الأصل ، ترجمته (٢) : ]

\_ إذا ما وجدت جسدك معافى قويا ،

فلا تغفل ... وفكر في المرض والألم والستم ...!! [س ١٧٢]

وفى شهور سنة خمس وثلاثين وخمسائة ، عندما انتقل السلطان من عاصمته مرو إلى مدينة سمرقند لتفقد تلك الولاية التى بعد عهدُه بها ، واضطربت أحوالها ، وكذا لما شاع من أن كفار «الخطا» يقصدون بلاد الإسلام ، شكا أهالى ولاية ما وراء النهر من شدة وطأة جيش خراسان ، وقسوة حشمه وأتباعه ، وأن فرسان خراق (٢) الذين كانوا قد انهزموا ونكبو ا عدة مرات قد أرسلوا شخصا منهم – في السر – يستدعون كافر الخطا(١) .

مثل: «كني بك داء أن ترى الموت شافيا » (٥) .

[ مصراع(٦) فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

ــــ ارحم من تكون راحته الموت ...!!

ومضى جيش خراسان في هذه الصورة من البغي والغلواء ، وقد استةر

 <sup>(</sup>۱) دنق، ورنة ۱۹ – ۱.

<sup>(</sup>۲) د شه ۲ س ۱۹۱۹ ، س ۷ .

<sup>(</sup>٣) في د زن ، قرلق . وفي نسخة البدل تُشرلق وقرلقية ، وفي د أا ، قارغلية .

<sup>(</sup>٤) • زن • س ۲۷٦ -- ۲۷۷ ،

<sup>(</sup>٥) عجره : • وحس المنايا أن يكن أمانيا • وهو مطلم الصيدة للمتنى يمدح بها كافوراً الاخشيدى ( ديوان المتنى ، طبع براين ، ص ٦٢٣ ) .

<sup>(</sup>٦) في النسخة الأصلية : شعر -

فى رأس رجاله أن أحداً فى المالم لاطاقة له بمقاومتهم ، فعرضوا مائة ألف فارس وأخذوا يتباهون و يغترون بأنفسهم .

مثل: « القايل مع التدبير أبقي من الكثير مع التبذير (١) . »

فتوجه إلخان الكافر (٢) الخطائي إليهم على رأس جيش في عدد الرمل والنمل، وتبعه فرسان الخراق الذين بلغو اثلاثين أو أربعين ألف فارس، فانهزم أمامهم جيش خراسان بحيث قتل ثلاثون ألف رجل من بينهم ثلاثة [س١٧٣] أو أربعة آلاف رجل من منهوري الأمراء، وأصحاب المناصب، وأرباب الدولة فضمف أمر السلطان (٢)، وسدت عليه المسالك من خلفه ومن أمامه، فقال له تاج الدين أبو الفضل، ليس هذا يا مولاي مكان الوقوف والثبات، فالوقوف غير محمود، عند ذلك شق السلطان طريقه ومعه ثلثائة فارس مدرعين بالحديد في وسط جيش الكافر وأخذو ا يقاتلون، فلم يخرج من بينهم إلا وقد هلك سائر رجاله، باستثناء خسة عشر رجلا، ثم توجه إلى الصحراء، وأخذ دليلا من التركان وتوجه إلى بخارى، قاصداً قلعة ترمذ (١٠).

<sup>(</sup>۱) فق ورقة ۱۱۷

<sup>(</sup>۲) كذا ق الأصل ولسكن ق • جت • وق طبقات ناصرى ( ترجة راورتى ص ١٥٠) • انحان • ويقال إن هذه النسمية أصح ، ولم ترد ق أى كتاب من كتب التاريخ • إلحان • فيا أعلم ، وهمائة كتب أخرى تذكر بعل الحان • كورخان ، وكان لفظ گورخان لفب ملوك المفراشيائين ، وليس اسماً لواحد منهم على الحصوص ( حواشي چهار مقاله ) وكذلك كلة • انحان • فإنه يظهر منها أنها لقب وليستاسم شخص مخصوص لأن •آت ، في المائة التركية بمني حصان و • خان • بمني نائد وفاتخان في رخان • منها أنها لقب وليستاسم شخص مخصوص لأن •آت ، في المائة التركية بمني حوان و خان • بمني نائد وفاتخان في رأ ي كان نائد جيش گورخان • سپاهسلار • ، ورز مم هنري هورت J. R. A. S. 1876. p. 272 ) اجم أن إضاً إلى طبقات ناصري ، ص ٢٩٦ م .

 <sup>(</sup>٣) وقفت هذه الواقعة في عام ٣٦٥ هـ وهي معروفة مجرب تطوان وهي موقع على باب
 سمرقند د اأ ، في حوادث سنة ٣٦٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الجسسه.

#### [ أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

- ــ روى حكم هذه القصة العظيمة ، فقال إذا هرب أسد من محاربة ذئب
  - فيجب على الذئب ألا يباغته من خلفه ،

لأن ما أصابه إنما أصابه من سوء الحظ

فالحظ السيء حية رقطاء مفترسة ،

توقع الاسد الهمور في شراكها في لحظة واحدة(١)

ولا يبق الحظ الحسن لإنسان دائما ،

ولا يبتى له الكنز ولا التاج ولا العرش

فينبغ تخليد الاسم ، لا الإمعان في الهوى ،
 فاطرح الغواية وارفع اسمك عاليا<sup>(٢)</sup>

ثم أخذ بقايا الجيش والمبمثرون من جنده يلحقون به من سائر الأنحاء ، وأخذوا يتبادلون التهنئة بالناجين ، والتعزية في المستشهدين .

ويقول فريد (٢٦) الكاتب هذه الرباعية في تلك الواقعة :

[ رباعية فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

- أيما الملك! إن الدنيا قد استقامت بحد سنانك
   واقتص سفك أربعين عاما من أعدائك
- فإذا أصابتك عين السوء فإن هذا أيضا من فعل القضاء ،
   وألله ـــ وحده ـــ هو الذي يظل على حال واحدة ...!!

حَمَة : « إذا أشكل عليك الأمور ، وتغير عايك الجمهور ، فارجع إلى رأى

<sup>(</sup>۱) شاص ۸۹۷ ، س ۶ ۰

<sup>(</sup>۲) شەس ۲۰۱۱ ، س ۸ — ۹ ،

<sup>(</sup>۳) فرید الدین السکاتب ، بقول دولتشاه السمرفندی کان تامیذ الأنوری ، وکان یلازم دائما بلاط الساطان سنجر ، وقد حفظت بعض أشماره فی لباب الألباب لموفی (ج ۱ ، یلازم دائما سنجر ) . در ۱۵۲ — ۱۵۲ ) .

العقلاء ، وافزع إلى استرشاد النصحاء ، ولا تأنف من الاسترشاد ولا تستنكف من الاستمداد ، فلأن تسأل وتسلم خير من أن تستبد وتندم (١) . » [١٧٤٠]

فلما هرب السلطان وقف تاج الدين ملك نيمروز مكانه فى قلب الجيش ، وقاتل قتالاً عنيفاً ، وبارز مبارزة ماهرة ، حتى تعجب منه عسكر الخطائيين ، وحماوه إلى الخان (٢) فمكث عنده عاماً مكرماً (٦) ، وكانت تركان خاتون مقيمة هناك (١) ، فأرسلها (٥) بعد عام إلى السلطان .

مثل: « عادة الإحسان مادة الإمكان (٢) » .

واستولى الأُلخان على ملك ما وراء النهر ، ومنذ ذلك التاريخ وابنة سنجر عند ( الخان خانان<sup>(۷)</sup> ) .

وعند ما نكب جيش خراسان أعلن أتسز ملك خوارزم العصيان ، وأغار على مرو ونيسابور ، واستولى على الخزائن والذخائر (^) ، فلما أرسل إليه السلطان متوعداً ، أجاب مهذه الأبيات المعروفة على الأفواه (٩):

<sup>(</sup>١) فقورقة ١٨ ا [ المراجع : ابقينا العبارة بنصهاكما وردت ] .

<sup>(</sup>٢) جن: أنخان .

<sup>(</sup>٣) دزن اس ۲۷۸ ، دا اه ج ۱۱ س ۵۷ ،

<sup>(</sup>٤) هي زوجة السلطان سنجر وابنة محمد ارسلان خان ( صاحب ماوراء النهر ) ١١ ج ١١ س ٥٧ .

<sup>(</sup>٥) فديت تركان خاتون مخمسائة ألف دينار ( زن ) .

<sup>(</sup>٦) د فق ، ورقة ١٨ ب.

<sup>(</sup>۷) بعنی و گورخان و ، خان خانان و ترجه و گورخان و باللغه الفارسیه ، ارجم الی طبقات ناصری ترجمهٔ راورتی ، ص ۹۱۱ ح ، والی چهار مقاله نصر میرزا محمد القزوایی ص ۱۱۳ ح .

<sup>(</sup>٨) • زن • س ٢٨٠ ، ابن الأثير ج ١١ ، س ٥٨ .

<sup>(</sup>٩) ارجم إلى لباب الألباب لعوني ، ج ١ ، ص ٣٧ .

#### [ بيتان فارسيان في الأصل، ترجمتهما: ]

إذا كان حصان الملك سريع العدو ، فإن حصانى \_ أيضا \_ ليس أعرج
 فتعال هنا وأنا أذهب إلى هناك ، فليس العالم ضيقا ... !!

واستطاع السلطان بمد عام واحد جمع الشتات ، وإحياء الموات ، فجاءته الرسل من الأطراف بالأحمال والهدايا ، واستقام له شأن الملك من جديد .

و بعد ذلك بسبع سنوات ، أى فى سنة ثلاث وأربعين وخمسائة — جاء السلطان إلى الرى ، ورجع السلطان مسعود من طريق بغداد ، ولحق بخدمته ، وجاء رسل أطراف خراسان إلى خدمة السلطان الأعظم فى الرى ، [ ١٧٥٠] فاستقبلهم استقبالا رسميا وكان السلطان مسعود حاضراً (١) .

#### [أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

\_ هكذا يقول الملك السعيد الحظ:

إنني صرت \_ بفضل العدل \_ جديراً بالعرش

\_ وإن الله قد أعطاني كنوزا كثيرة

فلا أريد التطلع إلى جمع المـال<sup>(٢)</sup> والحرص عليه

\_ لأننا لسنا محتاجين إلى ثروة ، تجلب لعنتها تنغيص الروح

\_ فإن من يتغذى بلحم الفقير ، سيتربي الناس ــ من غير شك ــ على جلده (٣)

فلا ينبغى لملك في الدنيا ، أن يبق له ذكر إلا الخير والاستقامة .

و بماذا تنفع الكنوز مع احتمال الآلام ...؟ ا
 و لماذا تحتمل الغصص في هذه الدنيا الفانية (١٤ .... ؟١

<sup>(</sup>۱) د ۱۱ ، ج ۱۱ ، س ۹۴ ، د زن ، س ۲۲٤ .

<sup>[</sup> المراجع : المقصود به السلطان مسعود بن محمد بن ملسكشاه ] .

<sup>(</sup>۲) د شه ، ص ۱۶۲۳ ، س ۲۷ .

<sup>(</sup>٣) د شه ، س ۱۹۲٤ ، س ۱۰ - ۱۱۰ .

<sup>(</sup>٤) دشه، ص ١٦٢٦، ٣ ٣٠ – ٢٥.

ــ ولسوف لايهنأ بك المقام في الدنيا ، فن الخير أن تنعم بالمأكل والمشرب (١٠)

ـــ وأنفق بقدر ما لديك من مال ،

وحرر قلبك من الحرص على تكثير النقود والأموال٬۲۰...١١

\_ فلاشك أن كل إنسان يثني دائما ، على الملك الذي تعمر بفضله الأرض...١١

وقد عرضوا عند استقبال السلطان بهرامشاه بن مسعود عند قدومه من غرنه رأس سورى (۲) ملك الغور مع الهدايا التي كان السلطان بهرامشاه (۱) بن مسعود قد أرسلها من غزنه ، وقال فريد السكاتب هذه الرباعية .

#### [ رباعية فارسية في الأصل ، ترجمتها<sup>(٥)</sup> : ]

\_ إن الذين نافقوا في خدمتك ،

قد قضوا عمرهم في خدعتك .

لقد مات سام - أعاذك الله -- بالسرسام
 وها هى رأس و سورى قد جلبت إلى العراق -- 11

(ولقد كان سام أخا لسورى ملك النور) ؛ فلما جدد سنجر العهد مع مسعود أقام فى الرى سنة عشر يوماً ومنح السلطان مسعود وجميع أمراء العراق خلعا قيمة ، ثم رجع فى رمضان من هذا العام .

و بعد عام ثار ملك الغور الحسين (٦) بن الحسـين طالباً الثأر [ س٧٦٠]

<sup>(</sup>۱) د شه ۲ س ۱۷۹۵ ع س ۲۷

<sup>(</sup>۲) د شيره ص ۱۹۲٤ ت ۱۸ د

٣١) ينتي سيف الدين سورى بن الحسين .

<sup>(؛)</sup> كذا في د جت ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>ه) تنسبه هذه الرباعية في « تسكك ، و « رس « و «حس، إلى غجر الدين خاله الهروى .

<sup>(</sup>٦) في النسخة الأصلية الحسن ، وهذا سهو ظاهر لأن المقصود • علاء الدين الحسن الحسن المعروف بجهانسوز ، ارجع إلى حواشي جهار مقاله ص ١٥٧ .

لأخيه (۱) ، وعصى معه «على الچترى» الذى كان الأمير الحاجب للسلطان، وصاحب إقطاع هراه .

مثل: « الجهل يزل القدم ، والبغي يزيل النعم (٢) »

وكانت ثورة «على الجترى» بمدد من الملك الحسين (٢) ، وكان هذا العصيان شديد الوقع على نفس السلطان ، لأن الجترى كان من صنائمه ، وقد رفعه من درجة مضحك الملك إلى منصب الحجابه (١) وجاء السلطان من مرو إلى نواحى هراة (٥) وكان مع ملك الغور جيش كامل من الفرسان والمشاة وقد بذلت في الحرب مجهودات شاقة هزم على أثرها الغور ، وأسر الملك الحسين وعلى الجترى فأم السلطان بشطر على الجترى نصفين تحت العلم ، وأبقى الملك الحسين أسيراً لديه ، وبهذا الفتح از دادت هيبة السلطان وعظمته ، فإنه لم يكن قد انتصر بعد واقعة الحطا ، وأخذت أمور الملك تنتعش من جديد .

[ أبيات فارسية فى الأصل ، ترجمتها : ] ـــ هكذا يكون رأى الفلك الدائر ، فثبت أقدامك مع رأيه(٦)

<sup>(</sup>۱) یذکر فی النسخة الأصلیة أنه ابن أخیه ، وهذا سهو آخر لأن علاء الدین الحسین باجاع آراء المؤرخین هوأخو سیف الدین سوری ، و بستنبط من هذه العبارة أن الحرب التی سیرد ذکرها بین سنجر وعلاء الدین و تعت فی سنة ٤٤٥ ه وهذا لیس صحیحا لأنه بتصریح نظای عروضی السمر قندی مؤلف چهار مقاله ( ص ٦٥ – ٦٦ ، ٨٧ ) – الذی کان هو نفسه حاضرا فی هذه الواقعة مع السطان علاء الدن – أن الحرب وقعت فی عام ٧٤٥ علی باب أو به .

<sup>(</sup>۲) د فق ۱ ورقة ۱۸ ب

<sup>(</sup>٣) في النسخة الأصلية حسن .

<sup>(</sup>٤) • تىگ ، س ٤٦٠ .

<sup>(</sup>٥) هراء كذا في الأصل بهاء مقفلة ، وهي إحدى أشكال اسم مدينة • هرات • مثل • هرى ، و • هرا ، وهذا صجح وجائز ، كما فنيَّ منوچهرى الدامناني إحدى قصائده ( الديوان طبع كازيمرسكي ص ٢٠٣ ) أرجم في شكل • هرا ، إلى كتاب أسرار التوحيد في مقامات الشيخ أ. في سعيد طبع زوكوفسكي ص ١٤١ ، ص ٣ ) .

<sup>(</sup>٦) ق د شه ، ترد الشطرة الثانية برواية أخرى معناها د وليس لنا ثبات مع رأيه .

\_ فإن للفلك قاماً علوءاً بالمحمة كما أن له قلماً مملوءاً بالحقد، ووجها مملوءاً بالعبوسة

ــ فقد خلق الله العالم على هذا الذحو ، وهو أنه يجب أن تشرب مايسقيك (١)

 وعلى نفس المنوال تدور شمس الفلك فتحمل في إحدى يدما سنفاً وفي الآخري شفقة (٢)...!!

ــ فلا تَكَمَّـفُ في وقت الغضب ، ولا تعبث في وقت العفو <sup>(١)</sup>

 فلا بجد أحد راحة بغير تعب [س ۱۷۷] ولا يدور الزمان مشرقا على نمط واحد(١)...!!

\_ ولن يخلد شخص على هذه الأرض ، فالتجيء إلى الله فهو حسبك<sup>(٥)</sup>...!! وفى أواخر سنة ثمان وأربعين وخمسمائة كانت حادثة الفز (٦) ، والغز فرسان من التركان كان مقامهم ومرعاهم بختلان من أعمال بلخ ، وكانوا كل عام يدفعون خراجا قدره أربعة وعشرون ألف رأس من الغنم يقدمونها لمطبخ السلطان ، وكان هذا الأمر من اختصاص رئيس المطابخ ، فكان يذهب شخص من قبله لاستيفائها منهم ، وكما كانت عاده الحاشية في التسلط والتجبر ، كان هذا الشخص الذي يذهب من قبل رئيس المطابخ يعتدي عليهم ، ويسرف في تغيير الخراف واستبدالها ، و يبالغ فى ذلك مبالغة شديدة .

> [ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته(<sup>٧)</sup> : ] ــ إذا ولى ملك ظالم ، فإنه يملًا الدنيا أذى وخرايا

<sup>(</sup>١) النسخة الأصلية • كما يرعى ، بدل • لما يسقيك ، .

<sup>(</sup>۲) د شه ، ص ۱٤٧١ ، ۳ ۳ – ه .

<sup>(</sup>٣) د شه ، ص ١٦٤٦ ، س ه ١ - ١٦٠ .

<sup>(</sup>٤) د شه ، ص ١٦٥١ ، س ٦ ٠

<sup>(</sup>٥) ، شه ، ص ۱۵۹۰ ۽ س ۱۹۰

<sup>(</sup>٦) أا دَج ١١ ، ص ١١٦ ، درن ، ص ٢٨١ وما بعدها وفي سائر السكت ق أثناء ذكر الــلطان سـنجر .

<sup>(</sup>۷) د شه ۱ س ۱۷۲۹ ، س ۱۱ ه

وكان يتطاول عليهم بلسانه ، وكان بينهم أمراء عظام ، ورجال أصحاب نعمة وجاه ، فكان يطمع في رشوة منهم .

مثل: « الرشوة تشين الأعمال ، وتفسد العمال (1) »

وكان الغز لا يحبون تقديم الرشوة وتحمل المذلة ، فقتلوا ذلك الشخص في الخفاء ، فلم يعد في الموعد المحدد ، وسمع برئيس المطابخ بحقيقة الحال ، فلم يستطع إخبار السلطان بحقيقة أمره ، وتحمل الغرامة على نفسه وهيأ للمطبخ رواتبه المقررة ، واستمر الحال على ذلك حتى وصل الأمير اسفهسالار قماج والى بلخ إلى خدمة السلطان في عاصمته مرو ، فأخبره رجال الحاشية ورئيس المطابخ بهذا الأمر ، فقال قماج السلطان إن الغز قد علا شأنهم ، وهم قريبون من ولايتى ، فلو منحنى سلطان العالم حكمهم ، فإنني أتولى عقابهم و إخضاعهم ، وأؤدى راتب المطبخ ثلاثين ألف رأس من الغنم ...!! فأجابه السلطان إلى طلبه ، وأرسل قماج شحنة عليهم من قبله ، وطالبهم قماج بغرامة لقاء عصيانهم ، فلم يستسلموا، ولم يمكنوا [م١٧٨] شحنته من السيطرة عليهم وقالوا : « نحن رعية خاصة السلطان فلا ندخل تحت حكم شخص غيره » . واستخفوا بالشحنة فطردوه .

مثل: « اعص الجاهل تسلم ، واطع العاقل تغنم (٣) » .

فذهب الأمير قماج وابنه علاء الدين ملك المشرق<sup>(۱)</sup> ، على رأس جيش كبير لمطالبة الغز ، فهجم الغز بقلوب مستميتة ، وقتلوا قماج و ابنه فى المعر<sup>1</sup>كة .

<sup>(</sup>۱) د نق ، ص ۱۸ ب.

<sup>(</sup>۲) د فق ، ص ۹ ب.

<sup>(</sup>٣) يتمول ١١٠. إن اسمه أبو بكر .

#### [ بيتان فارسيان في الأصل ، ترجمتهما (١) ]:

- انظر ماذا قال الحكيم صاحب الذهن الصافى
   حينها أخذ يضرب المثل بكلام لتليف
- -- قال : إنه ايس هناك أحل من الروح والولد والمال في هذه الدنيا<sup>(٢)</sup>

فلما وصل خبر هذه الحادثة إلى السلطان ثار أمراه الدولة ، وقالوا لا يمكن الإغضاء عن مثل هذا العمل ، فإنهم إذا لم يلزموا حدهم زاد تعديهم فيجب على سلطان العالم أن يتحرك ركابه ولا يستخف بأمرهم .

## [ بيتان فارسيان في الأصل ، ترجمتهما : ]

- إذا غضب قلب ملك على شخص ، تصدع بناء العدل والدين<sup>(٦)</sup>
- ويجب على كل آثم أن يستسلم لحـ كمه ، وأن يزهو به الاخيار والاطهار (¹)

ولما علم الغز بتحرك السلطان تملكهم الخوف ، وأرسلوا الرسل قائلين له : « إننا دائماً عبيد مطيعون ، نسير وفقاً لأوامرك ، فلما قصد قماج ديارنا ، اضطرر نا إلى القتال من أجل أطفالنا وعيالنا ، لا من أجل أنفسنا ، فقتل هو وابنه ، ونحن نقدم مائة ألف دينار (٥) ، وألف غلام تركى ليتجاوز السلطان عن ذنبنا ، وكل عبد يطلبه السلطان يكون بديلا لقاج . »

ورضى السلطان بما عرضوه ، ولكن الأمراء بالغوا فى الأمر ، وأجبروه على التوجه إلى ديارهم ، فمبر إليهم الطرق الوعرة واجتاز سبعة أنهر ، [ص ١٧٩] متحملا أنواع المشاق والمتاعب .

<sup>(</sup>۱) د شه ، ص ۵۰ ، س ۲۰ ، ۱۹ ،

<sup>(</sup>٢) روىنى « شه ، رواية قريبة فى معناها مما ذكر يهنا .

<sup>(</sup>٣) ، شه، ص ٥٩ ا، ص ١ . `

<sup>(</sup>٤) دشه، ص ۱٤٥٥ عني ٢٦ .

<sup>(</sup>٥) توجد كلة غير واضحة في هذا المسكان في النسخة الأصليه .

مثل: « أى ملك ملكته حاشيته وأصحابه اضطربت أموره وأسبابه ».

فلما اقترب السلطان من ديارهم ، قدموا نساءهم وأطفالهم الصغار ، وتقدموا ضارعين إليه ، طالبين الأمان منه ، وقبلوا أن يقدموا من كل يبت سبعة أمنان من الفضة ، فأشفق السلطان عليهم ، وأراد الرجوع ، ولكن الأمير مؤيد بزرك (١) و يرنقش (٢) وعمر العجمى أمسكوا بعنان السلطان ، وقالوا : ليست هناك مصلحة قط في العودة .

#### [أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

- \_ إنك إذا اخترت \_ فى الدنيا \_ الهوى فإنك تبق بلا حول فى قبضة الهوى
- ـــ وإذا نشزت العدل في الدنيا ، فذلك أفضل من أن تغرس الظلم والحرب(٣)
  - فإن الإنسان الذي رينه العقل ، يكون كالكنز الملي. بما تشتهيه الانفس(1)
- \_ والسوء ينجلي عن العظاء بفضل الصبر ، فينبغي أن يستعين المرء بالعقل<sup>(٥)</sup>

فلم يسمح المؤيد للسلطان بأن يرجع ، وكان أكثر الجيش على علاقة سيئة بالمؤيد ، فتهاونوا في القتال .

ولما يئس الغز من رحمة الملك، اجتهدوا فى الدفاع عن أرواحهم وديارهم وعيالهم، ولم يمض وقت طويل حتى نزلت الهزيمة بجيش السلطان، وتعقب الغز أثره، فغرق خلق كثير بمن معه فى تلك الأنهار وهلكوا، وأسروا السلطان وجرؤوا عليه، وأحضروه إلى العاصمة مرو، ورتبوا له من أنفسهم حاشية وخدماً يتبدلون كل أسبوع.

<sup>(</sup>۱) مؤید آی آبه (۱۱، ج ۱۱ س ۱۲۱).

<sup>(</sup>۲) ن د زن ، پرتش هربوه .

<sup>(</sup>۲) د شه ۱ س ۱۱۹۰ ، س ۲ ، ۲ ،

<sup>(</sup>٤) د شه ، ي س ٤١١ ، ٢٣ ، ٢٣ .

<sup>(</sup>۵) د شه د س ۱٤۷۱ ، س ۲ ،

مثل: « من قلت فكرته اشتدت عثرته (١١) ».

#### [ بيت فارسى في الأصل ، ترجمته : ]

ــ كل من يتقدم بغير رأى أو تدبير ، يصير هدفا لأحداث الزمان

وقد هلك مؤيد الملك بسبب فساد تدبيره [س ١٨٠]

مثل: « أي ملك خفت وطأته على أهل الفساد ، ثقلت عليه وطأة الأعداء والأضداد » (٢)

وقد زال ملکه بسبب ذلك الغدر الذى أجراه على الرعية بعد تأمينها .
مثل : « أى ملك جار على أوليائه ورعيته ، أعان على زوال ملكه ودولته» (٣)

وأغار الغز ثلاثة أيام على مرو ، وكانت دار الملك والعاصمة منذ أيام جغرى بك ، وكانت — فى عدة عصور — مملوءة بذخائر ملوك الدولة وأمرائها ودفائنهم وخزائنهم ، فنهبوا فى اليوم الأول الأشياء الذهبية والفضية والحريرية ، وفى اليوم الثانى الأشياء النحاسية والرصاصية والحديدية ، وفى اليوم الثالث الأشياء التافهة كحشو الوسائد والمراتب والجرار والدنان والأبواب والأخشاب؛ وأسروا أغلب أهل المدينة ، وكانوا بعد الغارات يعذبونهم ليظهروا جميع الأشياء التى يخفونها . ولم يتركوا شيئاً على وجه الأرض أو تحتها إلاو حملوه ، ثم توجهوا إلى نيسابور وتضاعف عددهم بانضام رجال الجيش إليهم ، وقد قاومهم أهل نيسابور فى البداية ، وتمكنوا من قتل جماعة منهم فى المدينة .

<sup>(</sup>۱) د فق ، ورقة ۱۹ ب .

<sup>· (</sup>۲) ، فق ، ورقة ۲۱ ب

<sup>(</sup>٣) ، فق ، ورقة ٢١ ب .

فلما الغز بذلك، اقتحموا المدينة ، وأسروا أهلها ، وكان كثير من الرجال والنساء والأطفال قد اعتصموا بالمسجد الجامع الحصين فهجم الغز عليهم مستعملين السيف ، وقتلوا منهم خلقاً كثيرين في المسجد حتى اختفى القتلى في بحار الدماء.

مثل: « إذا ملك الأراذل هلك الأفاضل (١)»

فلما جن الليل هجموا على مسجد آخر فى طرف سوق المدينة ، وكان يسمى مسجد المطرّز وكان مسجداً كبيراً ، يتسع لصلاة ألنى رجل ، وكانت تعلوه قبة شامخة منقوشة من الخشب المدهون كما كانت جميع أعمدته مدهونة (٢٠) - فأشعلوا النار فيه ، وارتفعت ألسنة النار حتى أضاءت أرجاء المدينة جميعها ، وظل الغز يغيرون على هدى هذه النيران حتى أسفر الصبح . وأخذوا يجمعون [س١٨١] الأسرى و يحملونهم ، ثم وقنوا على باب المدينة بضعة أيام ، وكانو ا يعاودون الهجوم عليها كل صباح .

فلما سلبواكل ما على وجه الأرض ، أخذوا يحفرون تحت المنازل والحيطان ، و يخربون القصور ، و يعذبون الأسرى ، و يحشون أفواههم بالتراب حتى يرشدوا إلى مكان الدفائن ، فإن لم يفعلوا ذلك قتلوهم ، وكان الناس يختفون فى أثناء النهار فى الآبار والسراديب ، والقنوات القديمة المهجورة .

مثل: « استفساد الصديق من عدم التوفيق (٢٠ ».

وكان هذا من نتائج حركة المؤيد الذى سوف تصب عليه اللمنة أبد الآبدين . وكان الغز يخرجون من المدينة في وقت صلاة العشاء ، فإذا فعلوا ذلك أقبل

<sup>(</sup>۱) د فق د ورقه ۲۳ ب.

<sup>(</sup>٢) دجت ، : مذهبة .

<sup>(</sup>٣) د فق ، : ورقة ١٦ ب .

الناس ليروا ماذا فعل الغز ، وماذا حملوا . والواقع أن آلاف الناس الذين قتلهم الغز — فى تلك الأيام المعدودة — لا يدخلون تحت عد أو حصر .

وقد وصلت فظاعتهم إلى حد أنهم عذبوا وقتلوا الشيخ محمد الأكاف<sup>(1)</sup> الذي كان إمام مشايخ العالم ومقتداهم ، وخلفا للسلف الصالحين .

كما قتلوا محمد بن يحيى (٢) الذى كان إمام العلماء ، وزعيم أثمة العراق وخراسان، ومزقوا فمه الذى كان — عدة سنوات — مخرجا للعلوم الدينية ، ومنبعاً للأحكام الشرعية ، فعلى من يبقون بعد ذلك ! ؟ ....

آية : « واتَقُوا فتنةً لا تُصِيبَنَ الذين ظَلَموا منكم خاصةً (٢) » . وقال الخاقاني قصيدة (٤) في رثائه منها :

<sup>(</sup>۱) ق • جت • و • ع • : عبدالرحمى الأكاف ، وق • آ • عبد الرحمى بن عبدالصمد الأكاف (ج ۱۱ س ۱۲۰) وقد ذكر كل من ابن الأثير والسمماني (كتاب الأنساب) بدل اسم • محد • ( اسم عبد الرحمى بن عبدالصمد • ) قال السمماني : • هو أبو القاسم عبدالرحمى ابن عبد الصمد الأكاف من أهل نيسابوركان إماما زاهدا ورعا من صغره إلى حين وقاته لم تعرف له هفوة أو رَلة ... توقى في وقعة الغز بأن قبض عليه بمدينة نيسابور في شوال منة ٩٤٥، ويحتمل أن من سهو النساخ أن اختلط اسمه باسم محمد بن يحى لذى ذكر في السطر التالى ،

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن بحيىأ بومنصور العلامة أبوسعد النيسابورى الشافعي محيى الدين نلميذ الغزالى، برع في الفقه وصنف في المذهب والأخلاق ، وانتهت إليه رئاسة الفقهاء بنيسابور ، وصنف المحيط في شرح الوسيط ، • والأنتصاف في مسائل الحلاف ، قتله الغز في شهر رمضان سنة ٤١، لما دخلوا نيسابور ، حضر بعض علما، عصره درسه ، وسمم فوائده فأنشد :

رفات الدين والإسلام يحيي لحي الدين مولانا ابن يحبي كالدين مولانا ابن يحبي كأن الدرس وحيسا عليه حين يلق الدرس وحيسا وكان الغز في وقعتهم مع السلطان سنجر قد أخذوا محيي الدين ودسوا في فيه التراب إلى أن مات فرناه جماعة ( الوافي بالوفيات لصلاح الصفدى ) . [ المراجم : هكذا ورد البيتان وفي الفاظهما ووزنهما اضطراب ]

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفل آبة ٨.

<sup>(</sup>٤) القصيدة كلبا تعتوى على ٤٢ بيتاً : ارجع إلى كليات الحاقاني طبع المكنو ٨٧ه

# [ بيتان فارسيان في الأصل ، ترجمهما : [

ف أمة محمد ، لم يبعث من التراب شخص أفضل من محمد بن محى

فإنه في يوم مصرع، افتدى الأحجار بأسنانه ، وافتدى التراب بفمه .

مثل: « إذا ارتفع الوضيع اتضع الرفيع<sup>(1)</sup> ».

وقد دمر هؤلاء الأوغاد إقليم خراسان ، فانتقل بريقه إلى العراق .

# [أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها (٢) : ]

يا خاقاني... البس السواد حدادا على خراسان
 فإن أيام الفتنة قد جللت سوادها بالسواد...!!

ــ لقد حزن عیسی علی مصیبتها

فصبغ ملابسه بالسواد حتى حجبت الشمس بلونها الأسود ...!!

لأن الفلك انتهك حرمة العالم محمد بن يحي
 وخلع الدهر التاج من فوق رأس سنجر المبارك

ولم يقف الأمر عند هذا الحد عندما رحل الغز ، فقد وجدت بين أهل المدينة إحن قديمة بسبب الاختلافات المذهبية ، فكانت كل فرقة تجتمع في كل ليلة في محلة من المحلات ثم يشعل أفرادها النار في محلة المخالفين ، حتى استحالت الخرابات التي خلفها الغز أطلالا ، وحل بالناس القحط والوباء فمات جوعاً واحتياجاً كل من هرب من السيف والتعذيب . وكان قوم من العلويين ، ومن رؤساء الغوغاء قد عروا إقليم كهندز ، ووضعوا المجانيق على أبراجه فلجأ ومن رؤساء الغوغاء قد عروا إقليم كهندز ، ووضعوا المجانيق على أبراجه فلجأ إليهم واحتمى بهم البقية الباقية من الضعفاء (٢) وعمر مؤيد آى آبه الشادياخ (١)

<sup>(</sup>۱) فق ورتة ۲۲ ب

<sup>(</sup>٢) كليات الحاقاني ، س ٨٧٧

<sup>(</sup>٣) ابز الأنير: ج ١١، س ١٢٠

<sup>(</sup>٤) المراجع : شاديات هو الاسم القديم لمدينة نيسابور

التي كان بها قصر السلطان وقصور الأمراء، وكان لها سور قديم ، ونقل الأشياء التي كانت قد بقيت في المدينة من الآجر والخشب ، وتغيرت نيسابور في سنتين أو ثلاث تغيراً كبيراً – بعد عظمتها وزينتها – بحيث لم يعد أحد يعرف محلته التي كان يقيم فيها .

حكمة: السُّلطانُ السُّوه يجمع السُّفَلَ ويكثر المِلَلَ؛ والولدُ السوه يشيِنُ السَّلَفَ، ويَهُدُّ الشَّرَفَ؛ ويَشْفَلُ الفِكر ويَطوِى الذَّكرَ؛ والجارُ السوه يفشِي السِر، ويَطوِى الذَّكرَ؛ والجارُ السوه يفشِي السِر، ويَهُمْنَكُ السَّتر (١)

وانقلبت الأماكن التي كانت مجامع الأنس، ومدارس العلم، ومحافل الصدور — في نيسابور — فأصبحت مراعى للأغنام، ومكامن للوحوش والهوام، ومن المرجح أن الأمير معزى (٢) شاهد هذه الحالة لأنه يقول:

#### [ أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

\_ إن البستان الذي كان يلتق فيه العشاق

قد صار مسكناً للصقر والنسر ، وموطناً للذنب والثعلب ١١٠٠ [س ١٨٣]

ــ واستقرت حمر الوحش . . . في مكان أواني الشراب وأقداحه

وحل نواح الغراب والحدأة . . . محل أنغام الناى والعود العذبة . . . ! !

ــ وقد قلب الفلك الدواركل شيء

فكيف يستطيع الديار أن يدور حول ديار الحبيب ...!!

وقد سلك الغز هذا المسلك نفسه فىجميع بلاد خراسان ، اللهم إلامدينة هراة التي كان لها سور محكم فلم يستطيعوا فتحها<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>۱) فق: ورقة ۱۱ - ۱ .

<sup>(</sup>٢) ارجع إلى التعريف بالمنرى فيها ذكر قبل ذلك .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: ج ١١، س ١١٧.

ومكث السلطان سنجر بينهم عامين ، ثم حدث أنه توجه إلى باب مدينة بلخ وكان جماعة من خواص عبيده قد جاءوا لزيارته منهم مؤيد آى آبه وغيره ، وتمكنوا من مقابلة سنجر بحضور أمراء من الغز مثل قرقود (١) ، وطوطى (٢) بك.

واستطاع مؤيد آى آبه أن يخدع فوجاً من أمراء الغز ، ووعدهم بمكافأة كبيرة من السلطان، ثم انتهز فرصة اليوم الذى كانت فيه لهذا الفوج نو بة الحراسة على السلطان ، فركب هو والسلطان وأتباعه وخرجوا بحجة الذهاب إلى الصيد ، وساروا قدما حتى وصلوا إلى شاطىء نهر جيحون فى مقابل مدينة ترمذ ، وكانوا قد أعدوا قبل ذلك سفينة ليهرب فيها السلطان ، فلما مضى وقت رجوع السلطان ، سارع أمراء الغز بالركوب والسير فى إثره ، حتى بلغوا شاطى النهر ولكنهم وجدوا السلطان وحاشيته قد عبروا النهر وأن سنجر قد توجه إلى قلمة ترمذ (٢)، فلما بلغ الخبر الأطراف ، أسرع الأمراء وجيش خراسان ذرافات ووحدانا فلما بلغ الخبر الأطراف ، أسرع الأمراء وجيش خراسان ذرافات ووحدانا ملكة ، ونزل فى قصر « أندرابه » (٤) ، وأخذ بلم الشعث ، و يجمع الشتات .

هيهات .... وقد « اتسع الخرق على الراقع »

ومضت بضعة أشهر انتابه فيها الحزن والغم لأنه رأى الحزائن خالية ، والمملكة خرابا ، والرعية مشردة .

<sup>(</sup>۱) ذكر في النسخة الأصلية باسم • قرقرد ، وفي • زن ، باسم • قرغود ، ( ص٧٨١) وفي ابن الأثير قرغوت بن عبد الحميد ( ج ١١ ص ٥٤ )

<sup>(</sup>۲) کتب فی أسفل هذه کلمة • دودی • وذکر ابن الأثیر ( ج ۱۱ س ؛ ه ) أن اسمه طوطی بن دادیك .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير في حوادث ٥١١ ( ج ١١ ، س ١٣٨ – ١٣٩ )

<sup>(</sup>٤) قرية بينها وبين مرو فرسغان ، كان لاساطان سنجربها آثار وقصور ( ياقوت )

آية : « وبدَّلنا هم بجنَّنَيْهِم جَنَّتَينِ <sup>(۱)</sup> » .

فاجتمع عليه الفكر والهم ، وسوء الحالة النفسية والصعف الشخصى بسبب كبر السن ، وحل به المرض الذي كان آخر الأمراض ، ومنغص الأغراض ، فانتقل من الدنيا في سنة إحدى وخمسين وخمسائة (٢) ، ودفنوه في المقبرة التي كان قد أسسها من قبل في مرو (٢).

[أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها: |

يخاف من الموت الحجر والحديد ، ونحن أمام الموت كالورقة أمام الريح<sup>(1)</sup>

فلو عشت ما ثة عام أو خمسة وعشرين ،

فأنت وديعة في الدنيا ولابد أن تذهب منها . . . ! !

ــ فـكل شيء محده عدد، بجب أن تعده فانياً زائلا<sup>ره</sup>)

ــ وسوف يذوق الموتكل إنسان

فينبغي أن بحسن عمله ، ليستريح جسمه ، ويخلد إسه

فـكل ما تستنشقه من الرياح تخرجه بالتنفس
 والبعض يعد هذا عدلا ، ويعده البعض ظلماً (٦)

وقد عاش قباد سبعین عاما،ولکنه لم یسر بالموت حینها جاءه و هو شیخ (۱)

. ــ مات فطويت صفحته من الدنيا ، وتلاشت جميع آماله وأحلامه وملذاته (^^

\_ فتذكر في الحياة يوم المات ، وأننا أمام الموت كالورق في مهب الرياح(٩)

<sup>(</sup>١) سورة سبأ آية ٣٤.

 <sup>(</sup>٢) توقى سنجر يوم الانتين ١٤ ربيع الأولى سنة ١٥٠ (زن ، س ٢٠٥ ) وهذا
 ما ورد أيضاً في ابن الأثير .

<sup>(</sup>٣) دَفَّنَ فِي قَبَّة بناها لنفيه سماها • دار الآخرة ( ابن الأثير : ٣ ١١ س ١٤٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الشاهنامه ، س ١٥٨٧ ، س ٤.

<sup>(</sup>٥) المرجم المابق ، ص ١٥٨٩ ، ص ٢ - ٣ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ، ص ١٥٩٧ ، س ٩ - ١٠ .

<sup>(</sup>٧) المراجَع : قباد من ملوك إيران الأقدمين

<sup>(</sup>٨) الشاهنامه س ١٦١٧ س ١٠ ، ١٢ .

<sup>(</sup>٩) المرجد السابق ، ص ١٦١٩ ، ٣ . ١

حكمة: « إن الدنيا تقبل إقبال الطالب ، و تدبر إدبار الهارب ، وتصل وصال المتجول ، وتفارق فراق الملول ، فيرها يسير ، وعيشها قصير ، و إقبالهُا خديمة ، وإدبارُها فجيمة ، ولذاتها فانية ، وتبعاتها باقية ، فاغْتَنَمْ غفوة الزمان ، وانتهز فرصة الإمكان ، فذ من نفسك لنفسك ، وتزود (١١) من يومك لندك ، قبل نفاد المدة ، وزوال القدرة ، فلكل امرى من دنياه ، ما ينفقه على عمارة عُقباه ، [س ١٨٥] فن نكد الدنيا ألا تبقى على حالة ، ولا تخاو (٢٠) من استحالة (٢٠) » .

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ] ــ الدنيا مليثة بالعيوب ، ولكن أحدا لايرى عيوبها ومنزتها الوحيدة ... هى أنها تنقضى كما تقضيها ...!!

وكانت ولادة سنجر (٤) في مدينة سنجار سنة تسع وسبعين وأربعائة ، وكانت مدة عمره اثنين وسبعين عاماً و بضعة أشهر ، ومدة ملكه واحداً وستين عاماً ، منها عشرون عاماً على ملك خراسان وحدها ، ثم واحد وأر بعون عاماً على ملك العالم ، وقد رؤى له توقيعان ، توقيع وقع به سنة إحدى وتسعين وأربعائة بإدرار على الإمام الشيباني ، وتوقيع آخر أرسله — في سنة إحدى وخسين وخسين وخسيائة — إلى بغداد يسند بواسطته ولاية العبد إلى السلطان محمد بن محمود الذي كان في تلك السنة يحاصر بغداد ، وكان بين هذين التوقيعين ستون عاماً .

<sup>(</sup>١) كذ في فق.

<sup>(</sup>٢) ورد ق النسخة الأصلية « يبنى و يخلو » .

<sup>(</sup>٣) فق ورقة ٧ –١٠.

<sup>(</sup>٤) القول هنا سهو فسنجار مدينة معروفة فى بسلاد الجزيرة لا فى الشام ، ومن الموصل المى هناك منافة ثلاثة أيام ( ارجم إنى معجم البلدان لياقوت ) ومولده ( يعنى سنجر ) سنجار من ديار الجزيرة فى رجب سنة ٤٧٩ ( ابن الأثير ، ج ١١ ص ١٤٦) وقد قلدت كتب التاريخ مثل جامع التواريخ ، والعراضة ،وروضة الصفا هذا المكتاب فى هذا المقام ، وكانت تعد مدينة سنجار من بلاد الشام .

«أسأل الله أن يجعل سلطان العالم ، وملك بنى آدم « السلطان القاهم عظيم الدهر غياث الدنيا أبا الفتح كيخسرو بن السلطان قلج ارسلان ... خلد الله ملكه » وأن تصل أوامره إلى سائر الأطراف من نواحى مملكته ، وأن يطالع بنظره المبارك هذه التقلبات ، والوقائع والحوادث فيعرف [س ١٨٦] كيف أن الأسلاف فتحوا العالم ، وتركوا له تعميره ، ولا يخنى على خاطره المشرق الشريف — الذى تعد شعلة الشمس قبساً من رأيه المنير — أن واقعة الغز جديرة باعتبار جميع أهل العالم ، لأن هؤلاء الهمج لو أرسوا قواعد المدل بعد مثل هذا الفتح الذى أصابوه و بعد ما ظفروا به من الأموال لما تجاسر أحد على الوقوف فى وجههم ، لأنهم كانوا يملكون وسائل الفتح والغزو ، ولكن انعدم لديهم العدل ، وظهر منهم الفجور . وقد قال أزدشير بن بابك : لا ملك الإ بالرجال ولا رجال إلا بالمال ، ولا مال إلا بالعارة ، ولا عارة إلا بالعدل والسياسة . (١)

ويدرك العقل من هذه الحكامات أن المال أساس الفتح، وأن إكسير المال العدل والسياسة ، ونتأنج هاتين الصفتين ومنافع هاتين الخصلتين تشمل الخاص والعام، وتفيد البعيد والقريب، لأن از دياد الدخل، واطراد التقدم، وإحياء الموات، وتهيؤ أسباب معيشة الخواص ، وتمهيد الكسب لأرباب الحرف من العوام، وتعمير أنحاء العالم من الأشياء التي تتأثر بالعدل ؛ أما حفظ المسالك وضبط المالك، وزجر المعتدين ، وقهر الفسدين ، وأمن الأطراف فأمر منوط بالسياسة ، وأى كسب للإنسان أعظم من أن يرى أولياءه منصورين ، وأعداءه مقهورين، وأصدقاءه مرفهين ، وخصومه منهوكين . وينبغي على كل ملك أن يراعي هاتين والناحيتين حتى يظفر بالتوفيق ، ويجب عليه ألا يضمر أذى لصديق أو عدو الناحيتين حتى يظفر بالتوفيق ، ويجب عليه ألا يضمر أذى لصديق أو عدو

<sup>(</sup>١) المراجع : أزدشير هو مؤسس الدولة الساساينة في لميران -

حتى يدين له الخواص والعوام والضعفاء والأقوياء ، ولا يجد العصاة مجالا للتمرد ، فتردان بذلك حلة الملك ، ويدوم رونقه وبهاؤه . ونحمد الله أن هذه هى سيرة الملك ، وقد كان أسلاف سلاطين السلاجقة جميعاً على هذا المنوال [س ١٨٧]

إِنَّ الخَيَارَ مِنَ القبايلِ واحدٌ و بَنُو حنِيفَة كُلُّهم أُخيارُ

فيار بى ... يا خالق الكون... ابق هذه الدولة إلى يوم القيامة ، واجعل راية سلطنة غياث الدين كطلوع الصبحالصادق تفيض بأشعتهاعلى كل ناحية ، واجعل وهج سيفه الحاد «صائد الأرواح» كوهج الشمس يغزو العالم أجمع ؛ ويارب خلد هذه الدولة حتى تقوم الساعة .

## [ أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

- \_ أنها الملك ... إنى أسأل الله أن بجعل عرشك فوق قبة الفلك و أن يصير أفريدون خادما العظمتك . . . ! ! (١)
- \_ وأن بجعل ليل ملكك رائعاً كنهار الربيع، وأن يطيل أيام سلطنتك البهيجة
  - \_ وأن يصيركل قلب حاقد عليك ، مملوءاً بالدم القاني مثل قدح الحمر الحمراء
    - \_ وأن بجعل راية ملكك مثل همتك، تتجاوز طيات الافلاك السبعة
    - ـــ وأن يحكم ضربات سيفك ، بحيث تزن كل نغمة نابية يصدرها عدوك
      - \_ وأن يُصَبِّع صفحة سيفك البيضاء باللون الاحر من دم عدوك
- \_ وأن يجعل فتح أنطاليه (٢) وملك العجم ، ميمونين عليك كيمن طالعك . . . ! ! بمحمد وآله وأصحابه وأزواجه والتابعين أجمعين .

وكان السيد الإمام الأشرف ذو الشهادتين الحسن بن محمد الحسيني رحمه الله

<sup>(</sup>١) المراجع : أفريدون ملك اشتهر في الاساطير القارسية بالعدل .

<sup>(</sup>٢) أشار فيما سبق إلى قتح أنطاليه على يد غياث الدبن كيغسرو في عام ٣٠٣ هـ.

يقول هذا الدعاء الىلوك السالفين ، لأنه لم يدرك عهد السلطان كيخسرو -- خلد الله رايات دولته وآيات سلطنته - وإن مثل هذا المدح والدعاء عما قاله الحسيني في السلطان سنجر لجهدير بأن ينتقل بالوراثة إلى السلطان كيخسرو.

[ قصيدة فارسية (١) في الأصل ، ترجمتها : ]

أسأل الله أن تجعل توقيع ملك العالم علامة على النصر
 وأن يمنحه بكل نفس يتنفسه مائة عر

- إن عطاءك قد صار صورة لأجزل عطاء فاحدا إن حاله إذا الاتراك

فليجعل الله رضاك غاية لأقصى الإنصاف

[ص ۱۸۸]

وليجعلك كالعقل تطوف دائماً حول المعانى
 وكالروح تصعد دائماً نحو المعالى

ومن أسف أن يكون توقيعك على الورق
 وإنى أدعو الله أن بجعل توقيعك المظفر فوق صفحة القمر

إن رايتك العالية تعبر بذؤابتيها عن النصر
 أسأل الله أن بجعلها زينة الخدود الموردة العرائس الظفر

إنك سلطان سلاطين المشرق والمغرب جميعهما
 وأرجو الله أن يجعل مفرق زحل بفضل همتك موطئاً الاقدامك<sup>(٢)</sup>

إنك السلطان سنجر العادل الذي يمنح الملوك التيجان،
 فليجعل الله عرشك يزداد جمالا ... لحظة بعد لحظة

أيها الملك . . . أسأل الله ، أن تصل نفحة من عبير
 فتوحاتك الزاهرة إلى أرواح السلاطين الراحلين في جنة الحلد

وأن يدين لك جميع الملوك الذين منحتهم التيجان
 بالطاعة والولاء نائماً ، وأن يكونوا خداما لك ...!!

وأن تخجل السحب المحملة بالغيث من بحر جودكفك المحمل بالدر

<sup>(</sup>١) ديوان سيد أشرف نمخة المتعف البريطاني ورقة ١٢٠ ب.

<sup>(</sup>٢) المراجع : يقصد بذلك أن يجعل السهاوات السبع خاضعة له ، لأن زحل فالسماء السابعة

\_ ، أسأل الله أن يعرر جنود جيشك المنصور

\_ رعاهم الله \_ طريق النصر الرئيسي دائمًا ...!!.

ــ حتى يحترق عدوك بنار حقده . وتمتليء عينه بماءكيده

\_ وحينذاك تمتلئ عينه بالدموع، ويحترق تلبه بلهيب الغيظ،

فينصهر كيانه كالشمع ويذوب كالسكر ...!!

ـ لقد تفكك درع عدوك بضربات سهامك

وإنى أسأل الله في هذه المرة أن تحطمه مرمحك

 وأدعو الله أن يجعل الفلم الذي يتمكن من نظم الجواهر [١٨٩] قادراً أيضاً على نثر هذه الجواهر تحت قدمك .

. . يامن يستريح الغرباء بنظرة منك ، أرجو أن تسمح بلفتة إلى غريب مثلي

\_ وأسأل الله أن بجعل الفلك الدوار بجرى وفق مرادك

وأن يتوقف عن السير إذا خالفك ولم يُسطعك

\_ وأن يجعل نسم كرمك يعم العالم أجمع دائماً فيجعله جميلا كوقت السحر ، وأن يظل هكذا إلى يوم القيامة

وقد نظم القصيدة التالية في بغداد ، وأرسلها إلى بلاط الساطان الأعظم ، و إلى أدعو الله أن يكون عرشه موطنًا لقدم السلطان كيحسرو بمحمد وآله :

[ قصيدة (١) : فارسية في الأصل، ترجمتها : ]

ان كل نسم يحمله إلى ريح خراسان

ينفخ الروح في جسدي وكأنه نفس المسيح ... !!

ــ فهو مرهم الشفاء لقلى المحروح ، وسبب العلاج لروحي المليثة بالألم ... !!

\_ وكأنما هو تأوه أويس القرني من قلمه الولهان (٢)

قد أخر جدم نفحة من نفحات القدس ... ا!

ـــ وكأنما هو رائحة قميص يوسف التي جعلت العين بصيرة وأدخلت السكينة فى قلب كنعان المليء بالحزن والغم

 <sup>(1)</sup> ديوان سيد أشرف ، ورقة ١٢٠ ب .
 (٢) المراجع : أوس القرنى صوق من أوائل رجال الصوفية .

[14 • [

- أوكأنما هو الروح القدسية التي أحضرت مددا
   من روضة الرضوان إلى آدم العاصى المطرود من الجنة
  - فصرت أشدو كبلبل ثمل

حدُّ ثَمَتُهُ ربح الصبا عن كأس الروض الخرية ... !!

ـــ وأنثر روحي قربانا مثل فراشة

أمضت الليل جميعه أمام شمعة متقدة ... !!

وصرت فرحا كعاشق أحضر له لائمه

وعداً بوصال الحبيب لما رأى فرط نواحه ... !!

- وأى عجب فى أن يكون كل ما أقوله مستمداً من رائحة ذلك النسيم المعطر
   الذى استمد عطره من تراب موكب السلطان ... !!
  - ـــ إنه سنجر ... الملك الأعظم ... وسلطان السلاطين الذى يقضى له الفلك بكل ما يقوله ... !!
  - إن كل نور تشعه الأنجم ليس إلا ظلالا لرأيه المشرق
     وكل جوهر تخرجه المناجم ليس إلا فيضاً لجوده ...!!
  - \_ وإن كأسه لتمطر ذهباً حينها يجلس الأنسوااشراب، بينها يعليه سيفه بالرؤوس حينها يتوجه إلى ميدان القتال ... !!
- وهو يهب خواصه هدايا كثيرة بما يأخذه من قيصر الروم ،
   ويمنح عبيده تحفأ عديدة بما يقدمه خاقان الصن من هدايا وقرا بين ... !!
  - فهنيئاً ... هنيئاً ... أيها الملك المنتصر

الذي استسلم الفلك لقوتك فقدم لك الهدايا والقرابين ... !!

- وارتعد العدو فرقاً من ضربات سيفك الازرق
   فقدم لك الجزية دراً ومرجاناً ... !!
  - وعندما أخرجت يدك البيضاء من جيبك طوى الفلك آيات الصبح في جيبه ... !!
- وبفضل تعاويذك لم يعد عجبا أن يقتلع الفيل الهائج أنياب الاسد الكاسر ... 11
- \_ وأن يدق الفلك في أثناء دوراته أعناق أعدائك دفاً قوياً عنيفاً ... !! [ص ١٩١]
- وأن تكتب الشمس اسم الملك سنجر بحروف من نور ، فينتشر بهاؤه

كما يولد الذهب من صلب العدم في رحم المنجم ...!!

\_ أيها الملك ... إن أمنيتي الوحيدة أن يوفقني الله للعيش في كنفك ...!!

\_ وقسما بجلالك ، أن العالم جميعه بعيداً عن كنفك لا جمال فيه ولا رونق ومو ضيق على وكأنه سجن ... !!

\_\_ وأسأل الله أن يجعل كل سحـــاب يتحرك من نيسابور يتوجه إلى نغداد حتى تصيب منه أمطاراً وفيرة ...!!

\_ وكل ما أطمع فيه أمها الملك العظم أن ينثر لساني الكلام كالسكر في مدحك ...!!

ــ وقد يرد على خاطرى أن كاتبك الخاص سوف يذكر اسمى الخامل أمامك ...!!

ــ فإذا رَفعتني من وهدة العراق إلى أعلى خراسان كما يرتفع السحاب

فإنى أمطر الدرر في مدحك ... !!

ے فأنا ينطبق على قوله تعالى , لا أرى الهدهد<sup>(۱)</sup>، ورغم أننى مُسين متعب، الا أننى أجلب، متى حضرت إليك، بشرى العرش والملك كما أحضر الهدهد هذه العشرى لسلمان ...!!

\_ وأنت كدولاب الفلك تجلب إلى الأرض المظلمة أشعة مشرقة من أشعة النمس والقمر

فدرم بغير حاجة إلى الشمس والفمر والارض والنور ...
 فإن الحضر بجلب لك الضماء من عبن الحماة ... !!

رانى أسأل الله أن يمـــوت حاسدك بغيظه إذا أساء الأدب يوماً في حقك ...!!

وقد أرسل القصيدة التالية من مكة إلى حضرة السلطان الأعظم .

[قصيدة فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

ـــ هل يحدث مطلقاً أن أحظى بلفاء الملك

ثم لا أكحل عيني من تراب قدمه شكراً وحمداً ... !!

ــ وَهُلَ يَمَكُنَ أَنَ أُسْتَحَسَنَ ــــأَنَا الْهَائْمُ الفريبَ ــ بعد وجه الملك...َ إلارأنه...!!

ولن أشدو كالبلبل بالمديح ... إلا في بستان قصر الملك ... !!

<sup>(</sup>١) القرآن : سورة النمل ، آية ٢٠ .

- ولن تتفتح ورود قلى ... إلا بندى سخاء الملك ... في مرابع حفله ... !!
- ولن أحظى بالسعادة إلا إذا ألق على الحظ السعيد ظلا من عظمة الملك ...!!
- ـ فأنا أحياناً أمجدكالظل على أرض الملك ، وأحياناً أرقص كالذرة في فضائه ...!!
  - ــ إنه فخر الملوك وصدر السلاطين
  - وقد جعل الفلك قلنسوته ورداءه دثاراً له ... !! `
    - وإن الكواكب السيارة لتتماوى كالشهب
    - إذا خرجت نوماً عن جادة الوفاء له ... !!
- وتستحيل الأرض ذهبا أصفر كالشمس ، إذا ستملت علما ذرةمن كيميائه ..!!
  - \_ يا مليكي.. .أتعرف لماذا ذهبت إلى الكعبة ؟؟ ! . .
    - لانهم قالوا إنهامكان معظمكدارك ... !!
  - وقات لبيك وذكرت اسمك المبارك فاستجاب الله لى
    - وردّدت الملائكة صيتك في أجواز الفضاء ... !!
  - ولم يكن الوقوف بعرفات إلا طريةاً للوصول إلى متامك الرفيع
     ولم تكن زوزم إلا بحر جودك الزاخر ... !!
  - \_ ولم أجد في المروة إلا مروءة الملك ، ولم أشاهد في الصفا إلا صفاءه ... ١١
    - ــ وقد يسرت لى زيارة الحجر الأسودكل الأور
    - فهو جدير بأن يكون فى لونه كلون راية الملك ... ١١
      - وعزمت أن أجعلي نفسى قرباناً للملك
- فقال لى العقل: أيها الضعيف إن مثلك لا يليق أن يكون قرباناً للملك ...!!
  - ــــ إن العصاة جميعاً قد جعلوا اليوم ــــ رقابهم فداء لبتماء الملك ... ١١
  - ـــ لقد دعوت للملك في الكعبة وفي روضة المصطفى . وأغلمرت له الولاء ...!!
    - ـــ وعزمت الآن على السفر إلى الفدس
    - ولم أعمل كل هذا إلا بهمة الملك العالية ... !!
    - \_ ودعوث الله أن يهب المُسلك مزيداً من العُسمر والمسلك ... !!
    - كما دعوت للملك في كل روضة أبزلت بها من رياض الانبياء ... !!
      - ولو رُفعت إلى الماء كعيسى،

فإن روحي سوف تصعد وتلتمس رضاء الملك ... !!

ــ فالحمد لله فقد حزت الدنيا جميعها

وقد تسأل بماذا ؟!.. فأقول لك بمدحى للملك ...!!

\_ وقد أحطتُ بقلاع الفلك وحاصرتها ،

وبفضل دعائي للملك سأفتحها جميعاً ، وأدخلها في حَـوْزتي ... !!

ـ وإذا تحرك الملك افتحالساء،

فإن شممها المتوجة لاتليق أن تكون عبداً له ...!!

\_ وإنى أدعو الله أن يجعل مظلة الملك البيضاء التى تطاول الشمس مرصعةدا مُمَا بجواهر نجوم السعد ...!!

\* \* \*

وقد ذكرت في فيرس راحة الصدور أن مادحى سلاطين آل سلجوق كثيرون؟ وأنا أروى فقط شعر المتأخرين منهم، ولا أذكر من مجموع أشعارهم إلا قدر مائة بيت أو مائتين حتى لا يسأم خاطر الملك، ولا يمل، بل يجد فيه اللذة والمتعة، ويتخذه وسيلة للنسلية وقدذكرت ما قيل في مدح كل سلطان منهم عند الحديث على عهده وقد قرأ «سيد أشرف» شعراً في حضرة سنجر وسليان (١) وقال القصيدة. التالية في رثاء مسعود.

[ قصيدة <sup>(٢)</sup> فارسية فى الأصل ، ترجمتها : ]

يا رب ... إننى أنا الذي سحبنى الفلك إلى رفعة النجوم
 ورفعتنى السمس المشرقة من بترى المظلمة ... !!

ـــ إنني أنا يارب...الذي رفعهالدولابالدائر من وهدةالتراب إلى أعلى الآفاق ...!!

\_ إننى أنا الذى وضعنى الفلك مهملا على بابه فى كثير من الإذلال
 ثم إذا به يضمنى الآن إلى صدره فى كثير من الإعزاز والتدليل ... !!

<sup>(</sup>١) هو سلمان بن محمد بن ملكشاه .

<sup>(</sup>۲) دیوان سید أشرف ص ۱۱۹ ا — ب.

- وكنت أغوص فى الأرض فى كل لحظة مثل قارون
   ولكنى الآن مثل المسيح ترفعنى كل لحظة إلى أعلى ... !!
- فهذه حضرة السلطان العظيمة ... وهذه عيني تتجه إليها وتتخذ من ترامها المبارك التوتياء التي تكتحل بها ... !!
- ـ فيارب هبنى التُرفيق في الحدمة حتى يسوقنى الحظ في خضوع إلى السلطان سنج ... سلطان السلاطين ...!!
- فهو الذي من جميته ... أن يجعل البحر أساس عطاياه ومننه ،
   وهو الذي من جوده ... أن يجعل السحاب يمطر جوهرا ... !! [س١٩٤]
  - \_ وقد نظم الفلك درر تاجه من عقود الأنجم، وأظل لواؤه أرجاء ملكه الواسع ... !!
    - \_ وأصوات طبوله تجعلالنصر عبداً مطيعاً ، وغبارخيله ... كُلُّ لاعين النجوم ...!!
      - قالاً يام المنيرة ، وكواكب الليل الزاهرة،

تمضى في ملك السلطان بغير عد أو حصر ...!!

- ــ لقد شرب ماء الحياة مثل الخضر وهو يجلس على عرش كعرش سليمان، فاذا يبغى بعد ذلك ليقود جيشاً مثل الإسكندر ...!!
  - يا من يسمو ،وكب همتك فوق الفلك الاعظم .. !!
     ويا من ترتفع طلعتك البهية فوق وجه السعد الاكبر ... !! (١)
    - \_ يا من يتزود أمير التركستان بالذخيرة من فتات مائدتك ويا من يتنفس ملك الهند مستهدياً برأيك ... !!
      - ... ويا من يأتى خاقان الصين للخدمة على أعتابك، ويحمل قيصر الروم الغاشية أمام جوادك ... !!
      - إن جلاجل الفاك قد أنارت القمر لك
         وجعلت هارون ينظئم معسكرك برأيه النيسر ... !!

<sup>(</sup>١) المراجم: السعد الأكبر عند عاماء العلك هو المشترى

- \_ ولقد تعتقد حقاً أن عطارد قد كتب لك خطاب الفتح والظفر لانه قد انعكست في صفحاته صورة سيفك ... !!
- \_ ولقد وجدت الزهرة \_ وهي تعزف على بربطها \_ الحنان والمداقة لديك .. فأخذت تتجرع في أقداحها ماء الحياة ... !!

رمتى منحت الشمس للجبال، فإنها بفعل الكيمياء [س٠٠٠] تحيل ذراتها ذهباً خالصاً يملًا المناجم ... !!

\_ وأنت تهب المريخ دماً جديداً بمنحه القوة

فيسحب السيف في وجه أعدائك . . . سواء أمرته بذلك أم لم تأمره ... !!

- \_ والقلم فى يدك . . . وأنت تصدر به أحكاماً وفتاوى تجلب السعادة أما المشترى فإنه يسحب الطيلسان على رأسه خجلا منك ... !!
- ــ ولبس دكيوان ، الحرقة فصار أزرق اللون وأصبح يلطخ وجه الحاسد الاصفر بالزرقة في صور مختلفة ... !!
  - \_ والاعجب من ذلك أنه حينها تسمع السهاء الحطبة باسمك فإنها يطبقاتها السبع تسجد أمام المنبر ... !!
- \_ فلك صدق أبى بكر ، وعدل عمر ، وحياء عبمان ، وعلم على ... !!
- ۔ اسأل الله يَا مليكى ۔ أن تجذبنى ( أنا حسن (١)) درلتك المباركة إلى بلاطك الذي يربي ويدلل العبيد أمثالي ...!!
- \_ فبلبل الفضل حريص في كل عصر ، على أن يرتبط برباط العبودية لك ... !!
  - \_ وهو يتمنى لو ملك المناجم لينثرها تحت قدميك وأن يقدم الأرواح قرباناً لك . . . لو أنه وجد الأرواح . . . !!
    - \_ وهو عذب اللسان في الثناء ، مشرق القلب في الدعاء فلاجرم إذا فاض عليه الفلك بالماء والضياء . . . !!
  - \_ فإذا صار لسانه سكراً ... وقلبه شمعاً فقد تحمل العناء الذي يحمله الشمع والسكر من المــاء والنار ... !!

<sup>(1)</sup> المراجع : يعرف هذا الشاعر باسم حسن العزنوى .

ومادام الفلك يظهر لك كل ليلة كرة براقة كالمرآة ،
 ويضع في تلك الكرة آلافا من قطع الذهب والاحجار الكريمة ... !!
 فلتكن هذه الجواهر زينة لتاجك ، وسريرك وحلية لمظلتك
 وليكن كل مانى الحياة فى خدمتك ... !!

\* \* \*

وقد نظم الأنوري القصيدة (١) التالية في مدح السلطان سنجر.

[ شعر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

لو جاز أن يكون القلب واليد بحراً ومنجا

ِ لـكانت يد السلطان وقلبه ... هما البحر والمنجم ... !!

فهو ملك العالم الذي يجرى حكمه على الدنياكما يجرى القضاء ... !!

ـ وهو الذي يولد موسوماً بطاعته .. كلكائن من أيناء الإنس والجان ... !!

ــ وهوالذي يمهر بخاتم خازنه ..كل ما يخرج من البحر والمناجم من لآلى موجواهر ...!!

ـ ولو غضب في الأرض تحريا للعدل ، لا بتعد الأمن عن السهاء ... !!

ولو ألق قهره ظلا على الأرض ، لدّبّت الحياة فى العالم أجمع ... !!

ــ وقد نشط الموت بسبب حزمه وشدة عقوبته

فترى الموت محموماً ( تسرى الحمى فى عظامه ) ... !!

وحيثًا ضربت السكة فباسمه...ولذلك صار البخل معدوم الاسم والعلامة ... !!

وأينها `قرئت خطبة ما بالملك ، تظل الالسنة جميعها صامتة عن غيره ...!!

يامن قدر تك كقدرةالقضاء ... تقهر الجبال وتجعلها دكا بغير حول أو طول ...!!

\_ ورايتك آية مظفرة ... فى كل حرف من حروفها فتح وظفر وعمران ... !!

- أنا لاأقول إنه يوجد شخص غير الله ، يستطيع أن يغير الأحوال ويعلم الغيب...!!

ولكنى أقول إنه برأيك المنير ورايتك المظفرة ،

يظهر الليل والنهاركآيتين فى هذه الدنيا .. !!

<sup>(</sup>۱) ارجم إلى كامات الأنورى ، طبع تبريز ، س ۷۰ — ۲۲ .

- \_ فرأيك بجعلالاسرار \_ التيكانت خفية في عالم التقدير \_ واضحة علية ...!!
  - ــ ورايتك تجعل الفتن خافية .. وقدكانت منتشرة إلى غير حد ... ١١
  - ــ ولو تجسد لطفك في الوجود ، لـكان أكثر صفاء من الروح ... !!
  - \_ ولو انتشر بأسك في العالم .. لخاف الذئب ، وسلك مسلك الراعي ... !!
  - ولن يجرى تقدر القوت اليوى ... إلا إذا كانت قدرتك ضامنة له ... !!
    - ولن يستقيم أمر العالم ... إلا إذا أقت أنت في وسطه ... !!
- \_ وأنت فى العالم ... ولكنك أعظم من العالم، [ س١٩٧ ] فثلك كثل المعنى فى السان ... !!
- \_ وشكراً لك ... فإن كل شيء في الوجود ، يتشكل في الصورة التي تريدها ...!!
  - فنى يوم الهيجاء ، يكتسى الغبار بلون الدخان ، بسبب بريق سنانك ... !!
    - \_ وتنتشر الرايات الضخمة ، معتدلة في وسط رياح المعركة ... !!
      - وتصبح شمس الفلك غير واضحة ، أمام حامل علمك ... !!
    - ويصبح كل كمين \_ يفتح قضاء أو عنوة \_ في متناول قوسك ... !!
      - ــ وتكون الدموع على الدروع الصقيلة ، مشابهة لطريق المجرة ... ١١
        - ويصبح عنان الامل خفيفاً ، كما يصبح ركاب الاجل ثقيلا ... !!
      - وتصبح كل جرة يكسرها الأجل ، ملقاة على حواف الأسنة ... !!
  - وحينما يتحرك ركابك المنصور ، تزلزل الأرض ويحين موعد الساعة ... !!
- ويتأكدكل حى أن حملتك ، سوف تجعل إمكان بقائه أمراً مشكوكاً فيه ...!!
  - وتصبح الروح الآمنة ولا أمان لها في هذه الاحوال . ... !!
- ـ ولا يوجد شخص قط إلا ويتحدث عن النصر الذي سوف يكون حليفك ..!!
  - فنى كل حرب مهما كان وقتها ، يكون الحظ حليفاً لسيفك ويدك ...!!
- وانتصاراتك العديدة ، تجعل الفلك مخيفا للطير والوحش من كثرة الفتلي ... !!
  - ــ أيها الملك ... إن لى بضع سنوات ، وأنا أتطلع إلى أمل واحد ... !!
    - ـ هو أن أكون نديما لحضرتك ؛
    - فإذا لم يتيسر هذا ... فـآمل أن أكون متمها في رحابك ... !!
- ـ فاشتر هذا العبد قبل أن تعرفه ، فإن الرخيص قد يصير في وقت ماغاليا ... !!

- فإذا خسرت في هذا البيع فسوف، يكون لك الحد والرضا و تقبيل اليدين ... !!
- \_ ولن يكون هناك ضير في أن يتقلب ، شاعر بسيط مثلي في نعيم مملكتك ... !!
  - ــ فسوف تبكون كل شعرة من شعرة ، لساناً يردد المديح والغزل ... !!
    - ــ حتى يشيخ فى دولتك الفتية ، كما شاخ حظ أعدائك ... !!
      - جاعلا هواء الخريف في شهرى بهمن ودى(١)
    - منعشا ، تتزين فيه الحدائق والبساتين بأنضر الورود ... !!
- فليكن لحديقة عمرك ... ربيع نضير دائم ... !! (ص١٩٨٥) وليس ربيعاً ــ كربيع الطبيعة ــ يعقبه خريف ... !!
- \_ وليجعل الالسنة ندية بذكرك، حتى تستطيع الالسنة أن تنطق بالكلام ... !!
  - فعصرك لازم للزمان والمـكان ، مادام الزمان لازما الدكان ... !!
    - ـ والمسكوكات تتحدث بذكرك،
    - وهي في الوقت نفسه تخلد ذكر الذهب في الأرض ... !!
- فليكن المكك خالداً في هذه الدنيا ، وهو لا شك خالد فيها ... !! وقد قرأ الأنورىهذه القصيدة في حضرة السلطان سنجر ، ثم أنشد بعد ذلك الدعاء الآتي للملك سلمان (٢٠):

#### [أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

- \_ أيها الملك...لتكن الدولة خاضعة لأمرك، وليكن ملك سميَّـك سلمان ملكالك...١١
  - ــ ولتصر ساحة السهاء أرضاً لك ، وليكن سيد النجوم عبداً لك ... !!
    - \_ فالحشمة تكسب صفتها من حشمتك
    - فلتكن كل حشمة في العالم من احتشامك ... ١١
      - \_ وليكنكل ماهو قائم بذاته \_ إلا الله \_
        - مستمداً قوته وقوامه من قوتك ... اا

<sup>(</sup>۱) المراجع: • بهمن ، و «دى، شهران في السنة الإيرانية يتمثل فيهما فصل الحريف قويا ملحوظ الآثار ، ويسقط فيهما ورق الأشجار .

<sup>(</sup>۲) كليات الأنورى ، ص ۷۲ .

<sup>[</sup> المراجم : المقصود به سليان بن محمد بن ملكناه ]

- ــ وليكن البدر والهلال في يوم شرابك ، ما ثدة للنقل وكمأساً للشراب ... !!
  - \_ وليدم النهار الأشهب، والليل الأدهم خاضعين لحكمك ...!!
  - \_ ولتكن العقدة التي لا يحلما الفضاء ، مُسَخَرَّرةً ليد اهتمامك ... !!
  - \_ وليكن الدرع الذي لا يبليه الفكدّر ، خرقة ً لينة لسهم انتقامك ... !!
    - \_ وليكن كل سر في لوحة الاجل ، مسطراً في دفتر كلامك ... !!
      - \_ يا من أنت \_ كالعنقاء \_ بعيد عن شباك الدهر
        - لكن أسد الفلك صيداً لشباكك ... !!
        - \_ ويا من أنت ككيوان بعيد من متناول الخصم ..
          - ليكن أوج كيوان تحت أقدامك ... اا
      - \_ وليكن سيف المريخ في غمدك ، حتى لا يمييه صدأ ... !!
- \_ ولتبق عين الايام تتطلع لإشارتك، ولتكن أذن الافلاك منصتة لرسالتك...!
- \_ وإذا لم يكن المقام في الدنيا مستديما ؛ فلتكن في ذروة قدرك مقيا على الدوام ...!!
  - \_ وإذا كان حطام الدنيا زائلا غير باق
  - فلتكن نعم فضلك هي بقايا أفضالك ... !!
  - \_ وما دام آخر النهار هو الليل ، فليكن نهار عدوك حالكا مثل ليلك ... !!
  - \_ إن كل أعمالك تتسم بالوقار والثبات ... فليبق الدهر منقاداً لبنانك ... !!

#### \* \* 4

# وهذه قصيدة قالها الأنورى في مدح السلطان سنجر (١) : [س١٩٩٠] [ أبيات فارسية في الأصل ، ترجتها : ]

- نــ لفد استقرت المملكة للملك ، فأخذ الدهر رونقه واعتباره في النهاية ... !!
  - \_ ونما جنر السعادة مرة ثانية ، وأثمر غصنها مرة أخرى ... !!
  - \_ لقد ظل المُلك مدة متزلزلا ، ثم استقر في النهاية للملك ... !!

 <sup>(</sup>۱) كليات الأنورى ، س ٤٤ - •٤ .

- وهو الملك الذي يمنح الملك ، بل هو تاج الملوك .(١)
   وقد أصاب الدولة اليسر من عطاء يمينه ... !!
  - وهو الذي يمنح الملك في نزهة واحدة
     وهو الذي يأخذ الملك مغزوة واحدة
     !!
- \_ وعندما يخرج صبح سيفك من غده ، تتككمشن الشمس بالساه ... !!
  - وعندما تنعكس صورة حفلك على صفحة الفلك
     تستمد الزهرة رونقها من تلك الصورة ... !!
  - ـــ وقد تصور الفلك حروبَ هذا الملك فروعته،
  - فقد استطاع سيفه الصقيل أن يستولى على ساحته ... !!
  - وتذكر الزمان حفله ، فاقتبست نقوش الربيع فكرتها منه ... !!
  - ــ وألقى ظل حلمه على الارض ، فاستقرت الارض في مكانها ... !!
  - \_ وحمل شعلة بأسه فوق الأثير ، فاقتبست شعلة الفلك منها شرراً ... !!
    - \_ فأنت ملك ، وأنت سلطان ، وأنت عاهل عظيم ، وقد اتخذت هذه الاسماء الثلاثة فخارها منك ... !!
- لقد أخذ الفلك يعد جودك ، ولكنه لم يستطع أن يحصيه بأصا بع العد والحصر...!!
  - ــ ووزن القدر حلمك ... ولكنه لم يستطع أنّ يزنه بمعيار السكل والجزء ... !!
- واتخذ العالم عدلك شعاراً له ، وصار ملك العالم يتخذ هذا الشعار نفسه ... !!
  - لقد ثبتت اليوم قواعد الملك ، لأن ركابك سكن واستقر ... !!
    - لقد رأيت بعض الايام الحالكة بسبب فتنة الخطأ
      - فاضطرب الملك بسبها اضطراباً شديداً ...!!
  - ولكنه أحس بالحجل، فعاد يعتذر، وأخذ يحتضن حظك الحسن ...!!
    - \_ ولم تلق ظلك على أعمال العدو ، ولو أن عدرانه جاوز كل حد ... !!
      - \_ فقد تركته همتك العالية أياماً قليلة ، يعمل منفرداً دون تعرض

<sup>(</sup>۱) نسبت أكثر أبيات هذه القصيدة إلى ظهير الدين عمد بن على السمرةندى السكاتب مؤلف كتاب سندباد نامه (اظر لباب الألباب لعوفي ج ۱ ، ص ۹۲) ، وتذكرة هفت إقليم ، ورقة ۵۹ ه ب .

- \_ وتركت له ناحية من نواحي العالم ، فاحتل طرفا من أطراف العرش ... !!
- \_ ووضع الزمان الشوك في أقدامه ، وأمسك الثعبان بيده زمناً ...!! [س ٢٠٠]
  - ــ ثم تحرك موكبك في يوم الهيجاء ، في صورة بهيجة كرياض اللعل ... !!
    - ـ فاتخذ الفتال الناشب من هجات جيشك ، صورة من صور قهر الله ...!!
- \_ وأصبح الماله الصافى في حلق أسد الفلك ، كالنار المحرقة منشدة خوفه منك..!!
  - ــ وأصبحت الفتنة تتوق إلى النوم
- كما يتوق الطفل الصغير إليه، فتُستَسعمُ لل اللعبُ والخشخاشُ لتنويمه...!!
  - ــ يا من سقطكل خصم لك ذليلا ... لأن سيفك يتولى الإذلال ... !!
- ــ أَنْ كَانْ خَصَمْكُ قَدْ آغْتُرْ بِنُشُوةُ الملكُ ، حَيْمًا امْتَلَاتُ رأْسُهُ بِنُشُوةُ الْحُرْ ...!!
- ــ خيل له الأمل أنه يستطيع الثبات ، وأنه كسبللكم الاستقرار والخلود ...!!
  - ــ فإنه قد ترك الملك في أثناء غفلته ، فاستولى عليه ملك يقظ مثلك . . !!
    - ــ فانهض واجعل رأيك صبوحاً للدولة
    - وأسرع فقد استولى الخيار على خصومك ... !!
- وكما يقول الناس في الامثال ، إذا انقضى الامس اتخدحكم اليوم الذي سبقه ...!!
  - ــ فليكن حكمك في الدنيا مخلداً
  - فلا تستطيع الدنيا أو الدهر أن يحسلا على مثله ... !!

# # #

## قطعة فى المدح للأنورى<sup>(١)</sup>

#### [ أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

- \_ أيها الملك ... إن الله منذ الازل حتى الابد ، جعلك موفقاً فيحكم الخلق ... !!
  - ـ وقد قطف الابد سنابل عمره الحالد، من مزرعة مُسدّتك ... !!
  - ــ وفاخرت الأرض منذ آدم ، بعظمتك الملكية وبهاء حكمك ... !!

<sup>(</sup>۱) كليات الأنورى ، طبع تبريز س ۲۲۱ .

- \_ فإن سحاب عدلك يقطر العافية ، وينثر ظله على جميع الـكاثنات ... !!
- \_ والفتنة خوفاً من حظك اليقظ، قد نامت، فلم يعد أحــد يراها ... !!
  - ــ ولم تسمع أذن الفلك من بين أصداء طبولك
  - إلا صوتاً قوياً نافذاً يدوى في الأرجاء... !!
  - ــ وإن الكون جميعه ... لايساوى التفاتة من نظر همتك ... !!
- ــ وقد اختار رأيك من كل ماهوكان ، الكرم والدين والعدل ... !![س ٢٠١]
  - \_ وأخذت الملك بحد سيفك ، ومنحتَـه بإشارة خفيفة بطرف سوطك ... !!

#### \* \* 4

وقد طلبوا من الأنورى أن يقول شعرا على البديهة ، فلم يستطع أن يقول من فرط السكر ، وقد اعتذر (١) عن ذلك بقوله :

#### [ أبيات فارسية في الاصل ، ترجمتها : ]

- ــ أيها الملك إن العقل لا يستطيع
- 🗀 أن ينظم جواهر الثناء عليك إلا مع ماس العقل . . . ! !
- \_ وقد علا الغبار عقلي في صحن دماني ، فأزالته روحي بمكنسة هيبتك ... ١١
  - ـ فبتي نطق خلف حجاب العجز ، وسكت لسانى خجلا وحياء ...!!
  - ــ وغرست حيرتى الشوك في بديهتي ، حتى لا يتفتح وردٌ في حديقتها . . . !!
    - ــ وأنت نفسك تعذرني ... ، فأنَّ لمشلى أن يمدح مثلك . . . !!

#### \* \* \*

## قطمة أخرى فى المدح<sup>(٢)</sup>

#### [أبيات فارسية في الاصل، ترجمتها: ]

- ــ وإن مافعلته معى من لطف اليوم ، ليشبه مافعلته الشمس مع ورد الربيع...!!

<sup>(</sup>۱) کلیات الأنوری ، طبع لکنو ، ص ۲۰۷ .

<sup>(</sup>٢) المرجم السابق ، ص ٩٥٩ .

\_ لقد شفع كرمك لى ، فنلت شرف تقبيل يدك ...!! \_ واستطاعت خدمتي اتراب بلاطك ، طول العمر ، أن تقرَّ حي في جميــع القلوب ... !!

وقد تلطف السلطان سنجر مع الأنورى في حفل من الحفلات وأكرمه كثيراً ، فنظم القطمة التالية شاكراً له هذا الصنيم :

## [ قطعة فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

- \_ لقد استدعى ملك العالم الانورى أمامه ، وسلم عليه ، وأجلسه إلى جواره...!!
  - \_ وأمر له بالشراب وطلب منه الشعر ، فجعل ينشد سحراً ودرا ... !!
  - \_ فلما شرب مرة أخرى أرسل شخصاً ، واستدعاه إلى عرشه ... !!
- \_ فَتُجَاوَزُ عَن ذلك جميعه . . . ألا يكفيه فخراً أن يذكرالماك اسمه على لسانه الأعل ...!!
  - \_ فليست في الزمان سعادة أكثر من ذلك، ولم يعد له طلب من الزمان بعد ذلك ...!!

## و يقول أيضاً في المدح والثناء<sup>(١)</sup> [ أبيات فارسبة في الأصل، ترجمتها: ]

\_ إن الزمان فرع مم من حياتك ... فلتكن حياتك خالدة ...!! [س٢٠٢]

\_ وإن الدنيا سعيدة بصحبتك ... فليكنجيع عمرك سعادة وسروراً ... ١١

- \_ وليكن أمرك ونهيك على الزمان والأرض، نافذين مثل القضاء السماوى... !!
  - \_ وليكن على باب حضرتك العالية وسقفها ، بناء ثانياً من جنة الخلد . . . ! !
- \_ وليكن النهار والليل خادمين لك. وليكن القضاء حارساً ، والقدر حاجباً ...!!
  - \_ ولمكن الفلك مرافقا دائماً لمركبك وملازماً له ... !!
- \_ فأنت الحضر في العلم ، والإسكنسر في العدل ، فليكن ماءالحياة شربة لك ...!!

<sup>(</sup>۱) كليات الأنورى ، س ٦٣٢ .

- ــ وأنت قادر ... فليـُـصـبُ الضعفَ ضعفُ حتى لايسل إلى مزاجك ... !!
- وليبق جاهك وحظك في شباب دائم ، حتى يصل الزمان إلى نهايته ... !!
  - وأمرك نافذ على الزمان ، فكشيئش له هذا النفاذ دائماً ... !!
- وليكن لك الملك والإقبال والسعادة والشرف في الدنيا والآخرة ... !!

وقال الأنورى هذه الرباعيات فى المدح [ رباعيات فارسية فى الاصل ، ترجمتها : ]

(1)

- \_ يا كَنْ جُوهُ له هُ خَلَاصَةً مَا فَالْدَنِيا ... لَيَكُنْ أَثُرُكُ فَى النَّاسِ أَمُرا مَنْ اثْنَيْنَ؛ \_ فليكن مريدك نافذ الحبكم كالمباء الجارى ، وليكن عدوك محترق القلب
  - (4)
- ــ أيها الملك ... أقسم بالله الذي اختارك ... إن العالم لم ير ملكا مثلك قط ...!!
- ــ فَمْن أَجَاكَ تَعَبَّت الدُّنيا أَيَاماً عَدَيدة . . . وأَنفقت ليالى كثيرة حتى ظفرت علك مثلك ...!!

#### (٣)

- \_ لقد سرت دائمـاً مرافقاً للفـكلك ...ونثرت على القمر غبار موكبك ...!!
- \_ إنآدمأبي، والمكنى لاأفخر به ... بعد أن ناديتنى أنت بتولك: يا أخى ...؟!

 $(\xi)$ 

- \_ حينها نسمم على الانتقام ، نُـلقى الوهن في قاوب الأعداء ... [س ٢٠٣]
- ولوحاربنا الفلك كربنا(١) واتسز، لجعلناه تحت أقدامنا كاجملناملك خوارزم(٢)

(0)

- \_ وأخيراً بَعُمدً عن قلوبنا هم , الغور ، وتحول ،أتم هجر الاحباب إلى سرور
- ــ وعندما ويدخل قائد جيش الفلك في برج الحمل ، تتحول قيادة العالم إلى نيسانور (٢) م...!!

كزهرة الشقائق الحراء ...!!

<sup>(</sup>١) يشير إلى السرّ حاكم خوارزم في عهد سنجر ، وقتال سنجر له ، وفتعه خوارزم .

<sup>(</sup>٢) السُّكليات، من ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) السكايات ، س ٣٩٥ .

# السلطان مغيث الدنيا والدين

## محمود بن محمد بن ملكشاه يمين أمير المؤمنين

كان السلطان محمود ملكا مستدير الوجه ، وكان وجهه أبيض مشر با بحمرة ، ولحيته مستديرة ، كما كان ربع القامة ، قوى الساعد ، متناسب الأعضاء .

وكانت مدة عمره سبماً وعشرين سنة ، ومدة ملكه أربع عشرة سنة (١) ، كان في خلالها حسن السيرة .

مثل : « البِشْرُ أُولُ البِرِّ »(٢)

وكان جميل الصورة ، لطيف الطبع ، عذب الكلام ، حلو الدعابة ، موزون الحركات ، حسن الخط ، جميل العبارة (٢) . وكان توقيعه « اعتصمت بالله »

و وزراؤه هم: الوزير ربيبالدولة أبو منصورالقيراطى (٢٠) ، والوزير كال الدين الشميرى (٥) ، والوزير شمس الملك عثمان بن نظامه (نظام الملك) ، والوزير قوام الدين أبو القاسم (٢٠) ، والوزير نوشروان بنخالد (٧) .

 <sup>(</sup>۱) كانت ولاينه السلطنة اثنتى عصرة سنة وتسعة أشهر وعصرين يوما ( أبن الأثير : ج ۱۰ ، س ٤٧١ ) .

<sup>(</sup>۲) فق ورقه ۱۳ ب.

<sup>(</sup>٣) ارجم إلى أبن الأثير ، ج ١٠ ، ص ٤٧١ ، زن ص ١٠٠ .

<sup>(1)</sup> ابنَ الأثير ، وبزيد • زن ، عبارة • ابن الوزير أ بى شجاع ، .

<sup>(</sup>٥) • زن • كمال الملك ابو الحسن على بن أحمد السميري ( ص ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٦) ذكر اسمه ولقبه وكنيته فيما سبق تقلا عن • زن ٠ .

<sup>(</sup>٧) ارجع فى شرح حاله إلى ديباجة «زن، لهوتسما ، ولقبه وكنيته • شرفالدين أبوخسر ،

وحجابه هم : الحاجب محمد بن على بار ، والحاجب طغال يرك ، [س.٣٠] والحاجب أرغان .

ولم يكن أحد من آل سلجوق أكثر منه اتزانًا ، ولا أوسع إدراكا ، ولا أحسن وقوفًا على دقائق الأمور .

مثل: يُسْتَدَلُّ على عقلِ الرجلِ بقوله ، وعلى أصلِهِ بفعله ، فسا أفحشَ حكيمٌ ، ولا أوحشَ كريم (١) » .

فكان ـ صورة ومعنى ـ مجموعة لخلال السكال ، ومستحسن الجصال ، ولكن العمر لم يف له ، فلم تساعده الأيام ، ولم ينج من مكر الدهم ، ولم يهرب من وخزة القهر ، فكانت وفاته في الحادى والعشرين من شوال سنة خمس وعشرين وخسائة .

## [أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

- ــ هكذا جرت عادة الدنيا الغادرة ... ، إنها لا تميز بين الجندى والملك ...!!
  - وهى تحصد الشيخ والشاب معاً ، ونرى منها العدل ، كما نرى منها الظلم ... !!
- ــ وهذا هو قانون الدنيا ورسمها .. فهي لا تدوم ... فاسلك فيهاطريق الحير ...!!
- وهي أحياناً ترفع شخصاً حقيراً ، وأحياناً تنزل إنساناً من فوق العرش . . . !!
- وهي لا تسعد بهذا أو تشتى بذاك ، ولكن هذا هو دأب دار الفناه (٢) ... !!
  - وطريقة الدنيا أن تنتتل من ذاك إلى هذا ، ومن هذا إلى ذاك<sup>(٢)</sup> ... !!
    - فاعلم أن الدنيا تدور على هذا المنوال .
    - فلا تدوم الرفعة ولا الذلة لشخص بحال من الاحوال ... !!
      - ولكن إذا نهض شخص وترك حياة الدعة واللهو ،

<sup>(</sup>۱) فق ورقه ۱۱ <sup>ب</sup> .

۲۱) دشه، ص ۱۰۲۸ ، س ٤ -- ۲ ،

<sup>(</sup>٣) المرجم السابق ، ص ١٢٠٩ ، س٢٦ .

- واستعد لان يبذل روحه في الحرب والهيجاء ... !!
- \_ فإنه يطهر الارض من الاعداء ، ويصبح آمنا من كيد الاشقياء ... !!
  - ــ ويصير ملكا على العالم جميعه ، وينفذ كلامه في جميع الأرجاء ... !!
- ويصبح مرفها صاحب سطوة ، ينشى ، الرياض والبساتين والميادين والقصور ...!! .
- ــ ويجمع الكنوز وتتم له زينة الدنيامن مال وعيال ويقضى أيامه سعيداً (¹) ...!!
  - ــ ومع ذلك فإنه يستحيل في النهاية تراباً ويذهب جهده هباء،
    - ويرث عدوه كنوزه جميعها ... ١١
- فلا يبقى مال ولا عرش ولا تاج ، ولا بلاط ولا خزانة ولاجيش (٣) . . . !!
   مثل : « ألذ الأشياء العافية ، وأفضل الدارين الباقية »

وقد سيطرت الأمراض المزمنة على ذلك السلطان بسبب كثرة الجاع ؟ وكان له شغف عظيم بالصقور والفهود وكلاب الصيد والبزاة والحام ، [٥٠٠٠] واتخذ لها القلادات الذهبية .

وقد جلس السلطان محمود على العرش بعد وفاة أبيه فى سنة إحدى عشرة وخمسائة .و بعد ثمانية أشهر حارب عمه سنجر حينها جاء إلى العراق ،ولكنه هزم ، على أن عمه استدعاه ولاطفه ، وأجلسه على عرش العراق،وزوجه ابنته «مهملك خاتون » وأرسله من خراسان إلى العراق ، فى أبهة كاملة وسرج مرصعة وفيلة .

مثل: « من تصرف على حكم المروة ، دل على شرف الأبوة (٢٠) » .

وهكذا يفعل العظاء والنجباء. فلما ماتت مهملك ، أرسل سنجر إليه في مكانها أختها الأميرة «كوهم نسب» .

<sup>(</sup>۱) دشه، ص ۱۷۱۱، س ۲۰ – ۲۲.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق ، ص ۱۷۱۲ ، ص ۲ — ۳ .

<sup>(</sup>٣) فق ورقه ۹ — I.

<sup>(</sup>ع) جاء في جامع التواريخ أن مهملك خاتون توفيت في سن السابعه عشرة ، فأرسل سنعر إليه أختها الأميرة ستىخاتون مكانها ، وهذه الأميرة هيوالدة الأميرة وكوهر سب حقيدة سنجر . ارجع أيضاً إلى تذكرة دولنشاه طبع لبدن ، ص ١٣١ ، ولعمق المخارى أبيات في رئاء مهملك خاتون [ السكتاب المذكور ص ٦٤ — ٦٥ ] .

وقد استقرت بذلك سلطنة محمود ، وكان أغلب مقامه فى إصفهان و بغداد . وقد حدثت — مرة — جفوة بينه و بين أميرالمؤمنين المسترشد بالله ، وانتهى الأمر بمحاصرة السلطان محمدود لبغداد ، والاستيلاء عليها والصلح مع الخليفة (۱) .

وكان السلطان محمود ملكا مبارك الظل ، عنده عدد كبير من الخدم ، لأنه كان يقيم فى الحريم كثيراً ، وقد عاش خدمه مرفهين ، وارتفعوا إلى مراتب الجاه والعظمة ، وكان السلطان يقف بنفسه على أحوال الديوان و إقطاعات الأمراء ، ويبت فى كل ما يطلبه الوزير أو المستوفى من مطالب ، فلم يكن هناك أمر فى الدولة يخنى عليه (٢) .

وإن السلطان القاهم عظيم الدهم أبا الفتح كيخسر وبن السلطان قلج ارسلان خلد الله ملكه هو وارث ملكه وعرشه وصاحب عظمته وحظه ، وهو أكثر منه يقظة وتعميراً للدنيا ، وإن بركة ظله لتنتشر في أرجاء بملكته ، وتنتشر من بغداد إلى همدان فترفع خدمه إلى مر اتب السعادة والرفعة ، وتجلس ما دحيه أمام عرشه ؛ وإن مادحا مثلي قطع ألف فرسخ تلبية لدعاء هذه الدولة ، [ س٢٠٦] وتقرباً إلى هذه الحفرة ، حتى وضع رأسه على عتبة المكارم والمعالى ، إنما فعل ذلك تتبعاً للرزق المفقود ، حتى يصير مسعوداً ومسروراً بمواهب العطايا التي لاحصر لها ولا عد التي تفيض من البحر الزاخر لجود سلطان العالم . وجدير مملك بني آدم غياث الدنيا والدين أبي الفتح كيخسر و ح عز نصره . أن يتقرب إلى الحق تعالى بتقريبي إليه ، رعاية لحق هرتى ورحلتى ، لأنه هو الملجأ والملاذ ، وإن المحافظة على مثل هذه الحقوق لازمة في شرعة الكرم ؛ أسأل الله أن يجعل وإن المحافظة على مثل هذه الحقوق لازمة في شرعة الكرم ؛ أسأل الله أن يجعل

<sup>(</sup>١) ارجع في شرح ذلك إلى ابن الأثير في حوادث ٢٠ و و زن ، ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٢) ارجَم إلى تاريخ كزيدة وروضة الصفا وحبيب السير في ذكر السلطان محود .

الملك العظيم يصغى إلى كلامى ، و يجيب ملتمسى ، و يدخلنى فى زمرة ثقاة خدمه و كفاة أهل قلم ، ومادحيه ، وأن يجعلنى دائماً موفقاً ومؤيدا...!! وأنا فى هذا الإلحاح ممذور ومغفور ، لأن الملك الموفق ييسر ما يبدو للآخرين عسيرا ، فيأمر بقضائه فى لحظة واحدة ، و يقرب مايبدو فى قصوره (١) بعيدا ، فيأمر به فى لحة واحدة .

#### [ شعر ]

وإذا لم يكن من الرزق بد فَلْيُتَبّع مطالع الإقبال

وحيث إن الملك ظل الله فى الأرض ، و بلاطه بمثابة ملجاً للمالمين ، فإنى أجعل طرق الوصول إلى المنال فى هذا العالم - وأسباب تحصيل المال - محولة إلى الملك ذى الجلال ، ومستمدة من معدن سعادته ، وأسأل الله أن يجعل السلطان غياث الدنيا والدين يجود على أحبابه ببعض ما كان السلطان محمود يصنعه فى قلائد كلابه ، وأن يفوقه فلا يقاس ما كان يفعله محمود بشى ممن صنيعه ، فإنه يمنح كل يوم أضعافاً مضاعفة من المال والعطاء . وأنا أذكر فى القصيدة التالية شمة عن ملكه وسلطنته وكرمه ، ومروءته وعطائه وهباته .

#### [ قصيدة فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

- لو أن شخصاً يمنح الروح فيضاً ، لفعل ذلك الملك الفاتح الدنيا . . . !!
  - ــ فهو ملك الدنياغياث الَّدين ، الذي ينعش حكمه الأرواح . . . 11
  - ـــ الملك الغازى سيد الملوك، الذي يهب العطاء سراً وجهراً ...!!
    - فهو عون للنوة ، وقوة للتمضاء ، لأنه يمنح القدرة للفلك ... ، 1
- فيده تمطركما يمطر السحاب، وقلبه يمنحكما يمنح البحر...١١
  - \_ ولحكمه قوة القدر من حيث النفاذ ، والأمره سرعة وكن فيكون ي ... !!
  - وقلمه هو اللوح المحفوظ ، يهب الإنس والجان أقدُّواتهم وأرزاقهم ... ١١

<sup>(</sup>١) المراجع : كذا في النخة الأملية وهو يقصد تصورهم القاصر .

- والبحر والمنجم يمنحان الدر والجواهر،
   من فيض العطاء الذي تقدمه يده ... 11
- بل إن فضلات ما ثدته هي التي يو زعبا الفلك على ملوك العالم ... !!
  - وهو في العطاء ظل الله في الأرض
  - فليس عجيباً أن مب مده الطريقة ...!!
- \_ إن ما يمنحه الفلك في أزمان ، قد يمنحه هو في أقل من لحظة ...!!
  - إنه يوزع الملك على العبيد والخدم،
  - وِقد يهبهم ملك خاقان الصين أو خان الترك ... !!
- \_ وإن سيفه وقلمه يعملان فى وقت واحد ، فالأول يفتح المالك ، والثانى بوزعها ... 11
  - \_ إنه يطلب الخراج من طمعاج خان ، (١)
  - ويوزعه مع خراج الهندالذي يقدر بالأحمال ... !!
  - \_ وإن عسل النحل ماهو إلا قطرة من لعاب حلمه ... !!
  - ــ وإن ذرة من خيال غضبه ، لتثير الفتنة إلى آخر الزمان ...!!
  - \_ وإن سيفه البراق ليكسو الأعداء حلة أرغوانية حراء ... ١١
    - \_ وإنه ليمنح الكلاب عظام أعدائه الشديهين بالكلاب ... ١١
- وهو يمنح الجميع فلا ينبغي أن يقال إنه يمنح فلانا دون فلان ... !!
  - وإن ما يسقط من بين أصابعه، ليمنح السماء مائة سعادة ... !!
    - ـ فالدعاء له فرض على كل إنسان،
    - لآن الله وهب الإنسان اللسان لهذا الغرض ... ١١
    - وسيفه مسلول دائماً ليعلم من بتى على قيد الحياة من أعدائه
       أنه هو الذى وهبه الروح . . . ! !
- وسنرى سريعاً من توالى الفتح ، أن الملك سيفتح ثم يهب سجستان . . . ١١
- فانظر إلى كفه فإنها من كثرة الجود تهب الذهب لأهل و راوند ، (<sup>٢)</sup>... ١١

<sup>. (</sup>۱) المراجع : هو ملك ما وراء النهر وتركستان .

 <sup>(</sup>۲) المراجع : مؤلف هذا الكتاب يشير إلى أهل • راوند ، خاصة ، لأنه هو نفسه
 من أهل تلك المدينة .

- \_ وهو يمنح الاقشة الحريرية الحراءكايهب الاقشة المزينة بالقصب.
  - \_ وهو يهب الحيول الفارهة التي تشبه الجبال الزاحفة ... ١١
  - \_ وعطاؤه لا يقتصر على الفضة بل يشمل كنوز أنوشروان . . . ١١
- \_ لقد سألت العقل: أي ماك من ملوك العالم يمنحكل ما يجود به المنجم . . . ؟ ا
  - فأجاب: إنه لا كثر إشراقاً لقلبك أن تعلم
     أن الملك مب الملك أيضاً . . . !!
- \_ قلتُ له : إلى متى يستطيع العطاء؟ ! قال إنه يمنح ما دام قادراً على آلمنح …!!
  - فهو يمطر الدر مثل سحاب الربيع ،
     وهو يمنح الذهب مثل ريح الحزيف . . . ! !
  - \_ إن المنجم يهب ذرة ذرة ، ولكن الملك يعطى أحمالا أحمالا ... ١١
    - \_ فلتخلد حياة الملك ، حتى يهب هكذا إلى أبد الآبدين ...!!
      - \_ وليكن عمره أطول من عمر نوح ، حتى يهب الناس الأمان من الطوفان ... !!

[س ۲۰۸]

# السلطان المعظم ركن الدنيا و الدين أبو طالب طغرل بن محمد بن ملكشاه يمين أمير المؤمنين

كان السلطان طغرل بن محمد ملكا أحمر الوجه ، تام اللحية ، دقيق الذؤابة ، طويل القامة ، معتدل الظهر ، ضخم الرقبة ، واسع الظهر والصدر .

وكانت مدة عمره خمسة وعشرين عاما ، وقد تو في على باب همذان في شهر المحرم سنة تسع وعشرين وخمسائة (۱) ، بعد أن دام ملكه ثلاث سنوات (۲) ، وقد غلب على أخلاقه العدل والسياسة ، والحياء والحمية ، والكرم والشجاعة ، والبعد عن الهزل والفواحش .

مثل: « من أعود الغنايم دولة الأكارم (٣) »

وكان فى أثناء مدة حكم السلطان محمود يقيم مع عمه السلطان الأعظم سنجر ، فعمد إليه بولاية المهد بعد وفاة محمود (٤) فلما جاء إلى العراق وقعت بينه [س٠٠٠] و بين أخيه مسعود بضع معارك ، تبادل فيها الطرفان النصر والهزيمة (٥) ،

 <sup>(</sup>۱) ورد في ‹ زن › أن سنة وفاته كانت ۲۸ ه ه وأن مدة حكمه سنتان وشهر [ زن ›
 ص ۱۷۲ ] وثال ‹ ۱۱ › : كان مولده سنة ۳ · ه في المحرم ووفاته في الحرم من هذه السنة أي ۲۹ه ه .

<sup>(</sup>۲) لم يذكر المصنف هنا أسماء الوزراء والحجاب على خلاف عادته ، وورد ق • جت ، الذي استقى كل ما ذكره من هذا السكتاب : ووزراؤه ( يعنى وزراء السطان طغرل ) الوزير قوام الدين أبو القاسم الدكزيني ، والوزير شرفالدين على بن رجا ، والحجاب منسكوبرس ، (كذا) وتوقيعه في رسالة الجويني ( اعتضدت بانة وحده ) .

<sup>(</sup>٣) فق ورقة ٢٣ ب.

<sup>(</sup>٤) زنس ١٥٨.

<sup>(</sup>ه) أرجع إلى ١١٠ في حوادث سنة ٢٧ه و ٢٨ه ه.

وفى إحدى المرات بينها كان ذاهباً إلى خوزستان إثر هزيمة حلت به شنق خواجه قوام على باب ليشتر، لأنه كان يظن أنه سبب نـكبته (١).

مثل: « أَى ملك أساء إلى جيشه وجنده ، أحسن إلى عدوه وضده (٢٠) . ولا تكون عظمة الملك إلا بإكرام الرعية ؛ و إن الملوك الأتقياء ليعتبرون في زمرة العلماء والأصفياء .

سمعت أن «العادى» وكان من شعرائه ، أخذيقر أقصيدة (٢) على «العبادى» منها البيت التالى :

وكان العبادى فوق المنبر فلما وصل العادى إلى البيت التالى وهو قوله :

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ] — إذا لم يقبّــل الفلك عتبة جاهك فاعذره . . . فلعله لا يستطيع أن يصل إليها . . . . . .

قال العبّادى «يستطيع الأمير العادى أن يطلب كل ما يريد من رغبات...! » فقال العادى القاضى الذى كان ملازماً له: «أنا محبوس بسبب قرض قدره ألف دينار ذهباً و ينبغى أن أؤدى هذا القرض» . فأحنى العبادى رأسه ، فقال أحد المريدين : «ليكن له ماقال» فرفع العبادى رأسه وقال : « إن الأمير العادى إذا دفع الألف دينار أداء القرض ، فإنه — حتما — سيقترض غداً...!! » فقال مريد آخر : « لتكن له ألف دينار أخرى » فاستراح العادى .

<sup>(</sup>۱) زن ص ۱۶۸ - ۱۶۹ .

<sup>(</sup>۲) فق ررتة ۲۱ أ.

<sup>(</sup>٣) ديوان المادى نسخة المتعف البريطاني ورقة ١٥ ب - Or. 283 l ١٧-

وأنا أقول إن مدح الشاعر ، أوهمة العالم ، أو إرادة الجليس ، تكون كلها سبباً لإفاضة عدل الملك ونشر فضله . وإنه لينبنى تشجيع العلماء الذين هم عماد الدين والدولة ، والإسلام ، والملة وبهم يصير أساس الملك راسخاً ثابتاً ، فتقو يتهم وتشجيعهم من لوازم الواجبات ، وتوابع المفترضات . وقد كانت هذه السياسة هى التي يتبعها السلطان طغرل ، فقد بنى مدرسة في همذان مازال يدرس فيها صديق الصدر الإمام ، والحبر الهمام ، علاء الدين مجد الإسلام ، ملك العلماء ، أستاذ الماك [س٠١٧] والسلاطين ، ويقوم فيها بتدريس العلم ، وتعليم أنواع الفضل ، وإذا كانت أوقافها قد أصابها بعض الخال بسبب استيلاء الظالمة على العراق ، فإن سيد العالم وملك بنى آدم غياث الدين - خلد الله ملكه - يرعى حقوق الأسلاف ، ويعمر تلك الأوقاف ، ويأمر بإحياء معالم خيره ، ونشر مفاخر ذكرهم إن شاء الله .

وكان الأمير العادى مختصاً بمدح ملك مازندران ، ولقبه مأخوذ من «عماد الدولة فرامرز » ملك مازندان ، ولكنه اكتسب عظمة شاعريته من مدائحه في السلطان طغرل ، ومطلع ديوانه في مدح السلطان ، ونحن نو رد بعض شعره :

[قصيدة (١) فارسية في مدح السلطان ، ترجمتها : ]

- إن أمر العقل مهيأ ، ورغبة الفضل محققة ،
- فلم تعد هناك شبهة في أن طغرل هو ملك العالم ...!!
  - ـــ ولم يعد الزمان جاف الشفة ، دامع العين
- لأن رطوبته وجفافه ماك لهذا السلطان الـكامل ...!!
  - إن التراب لاتهزه الريح ، والملك ثابت مستقر ،
     والماء لاتنقصه النار ، لأن الماك عادل منصف
- انه المالك طفرل ذو العرش المقدس ، الذي يتخذ الفاك مركباً
   والذي تتحول الحلوى من حرارة غضبه سماً قاتلا ...!!

<sup>(</sup>١) أرجم إلى لبات الألباب لموقى ، طبع براون ، ج ٢ ، ص ٢٦٢ - ٢٦٤ .

- ولا حد لمدحه ، لأنه لفرط شرفه وعلو قدره
   ينفذ حكم الشريعة بعقل هو صيقل لصفاء الماء ورواء الورد ... ۱۱
- والفلك قد انضم إلى زمرة أتباعه ، وصار قلباً واحداً معه ؛
   والنمار يسير على هذا المنوال فيسعى إلى التحالف معه والاخلاص له .
  - فكنوزه وجيوشه كثيرة لا تخشى العجز والنقص
     لانها تستمد منه الكال ، فهو كنز زاخر وجيش فاضل .
    - ـــ وكل من فى حضرته عبيد لعبيده،

يحبون عرشه بحب راسخ في القلوب ... ١١

ـــ وحجة أحقيته بالملك ... يقررها سيفه ،

لأن الحق بغير حجة يكون مشتبها وباطلا ... !!

- وقد استقرت فى ذهنه فكرة أحقيته بالملك ، فقام يطالب به ،
   وحقق السيف الباتر هذه الرغبة له .
  - ولو أن الفلك خارج عن تصور العقل،
     إلا أنه بجميع أطرافه داخل في منطقة نفوذ الملك ...!!
    - فاعرف رأيه الحكيم حتى تستطيع أن تدرك إلى أى حد تقبل السعادة فى دولته ...!!
    - فعفوه فى المملكة يجعله يتجاوز عن كل جرم،
       لأن قلب الملك ذوكرم شامل...!!
    - والظلم الاسود قد تبدل فصار عدلا مشرقاً ،
       وقد اختنى الظلم لان خنجر الملك يمنع ظهوره ...!!
      - وإن عجلة الحوادث الدائرة لتقف على طريق الملك
         طالبة العطاء من كفه ، من فرط حما له ...!!
        - والبحر لايشبهه . . . لأن السماء تلتمس
           ساحلا لبحركفه الزاخر العمم . . 11
    - \_ وما دامت نار سيفه تجعل من رأس الخصم بخورا، فقد زالت عين السوء عن جادة الدهر ...!!

[411]

- \_ إنه الملك العظيم الذي يعدكسرى تابعاً له ، وقد عدنى أنا العادى صاحب أجل شعر في الشرق والغرب ...!!
- لقد رفعنى الشعر، ولكن الإنسان يخشى فى مثل هذه الحضرة
   الملكية أن يصعد إلى مقام الملك لأن طريق النزول وعر ...!!
- \_\_ إن حرة الشفق ... قد أخبرت فى وقت الغروب [س ٢١٢] أن زحل مذبوح بسيف الملك ...!!
  - ولم تستطع الأرض الدوران إلا بعد أن وصلت إلى بابه
     لأن ذكر الملك والدعاء له ،كانا يجعلان طريق سيرها وعرآ ...!!
  - ے فہو یعد ابن الفلك ، ویعد العقل ابناً له ، فاعتبره كذلك حتى يستطيع الناس أن يتصوروا أنه أسمى من كل شيء ...!!
    - \_ إن .دح . الله العالم ينبغى أن يكون أروع من هذا ولكن هذا النظم هو أسمى ما استطاع أن يصل إليه عقلي ...!!

#### [قصيدة فارسية في الأصل، ترجمتها:]

- يا من طرتك ووجهك هما الفلك والنجم،
   ويا من وجهك وشفتك هما الجنة والكوثر ...!!
- نحن نصوغ لك المديح من قلوبنا ،
   وقلبك الرحيم يفيض علينا بالذهب والدر ...!!
- \_ وأنت بخيل بالكلام ،كما تبخل الطواطى ، وأنت معروف بالجفاء والغرور ،كما تفعل الطواويس ...!!
- \_ ولكن حبك عظيم يزداد نمواً وقوة كالحمل الذى ترضعه نعجتان قلا يكون ضعيفاً وهزيلا أبدا ...!!
- - \_ إن الأرواح قد سكنت لحـكمك من أجل الحصول على ذرة من تراب قدمك ...!!

— فاقبل منا تقديم أرواحنا ... ولو أنها شيء حفير لا يليق بمقامك السامي الرفيع ...!!

- فلا يليق بمقامك إلا الروح الأمين (جبريل) ليقيل شفتك الحلوة ...!!

فاسمع أخيراً من شفة العادى الجافة
 غزلا نديا مثل دموع عينه السائلة ...!!

حتى يتحدث فيجدد القول فى خدمة الملك المظفر

السلطان طغرل الذي يجاوز قدره الفلك ويسمو على قباب العلم

فترابه فلكأعظم ... وإصبعه بحر زاخر فيساض

والزمان جزء ، وملكه كل ، والنجم أنثى ، وقهره ذكر ...١١

ــ يا من طبعك قرين للوفاء ، ويا من يدك جار السخاء

ـ مهما یکن طبعی خجلا من مدحك ، ومن أن يجد لك شبيها

ــ فَإِنْ أَتَّحْدَى عَدُوكُ أَنْ يَذَكُر شَطَّرَةً كَهَذَهُ فَي مَدْحُكُ ، وَيَكُفِّيهُ أَنْ يَلُوذُ بِالْحَزِي

\_ لقد خلقت لتكون ملكا ، وخلق من سواك من أجل أعمال أخرى ...!!

لو سئلت النار الكامنة فى الحجر ، لقرأت مدائحك عن ظهر قلب ...!!

وفى يوم الوغى ، عندما ينمقد الغبار فوق الرؤوس ،

يتصارع الأبطال ، فينسفون كما تنسف الجبال في يوم المحشر (١) ...!!

ويسود لون الأسد المرسوم فوق العلم ، كما يسود لون الأسد

المرسوم فوق المجمرة ، من كثرة الدخان المتصاعد في ميدان الحرب.

ويصبح برج الحمل - من بريق السيوف - شبيها بصورة البقرة .

ويقرأ لسان الخنجر منشور الأجل على منبر المعركة ، [س ٢١٤]

وتتفز الروح من الجسد بسبب طعنات السيف المعقول كما يقفز القط من المصيدة .

ـ ويشنى السيف من الدم الجديد غليل الملك .

وترى الدرع غارقة في الدماء غرق السمك في الحل .

ويطل الموت من رؤوس السيوف الراقصة كما تطل اللهب المتقدة .

<sup>(</sup>١) الشاعر هنا ينهس من الآية الكريمة ووإذا الجبال نسفت، سورة المرسلات ، آية ١٠.

- \_ ويمسك رمحك بيد النصر، ويضع قلادة في جيد المعركة ...!!
- \_ إن أعداءك \_ بسبب ضربات سيفك ـ قد صارواً في جهنم وبدَّس القرار .
  - \_ فهم يأكلون طعام الهزيمة على مائدة الهلاك ... !!
  - \_ فقوم منهم ... قد اكتوت قلوبهم مثل قدر الطعام ،
  - وقوم آخرون ... قد وضعوا أيديهم على رؤوسهم كالأباريق ...!!
  - \_ فقل لمن يشتبه في صحةهذا الـكلام ، اذهب وانظر بعينك قتال الملك .
    - \_ حتى يرى أمخاخ المخالفين بارزة ، وكيف ذهبت أعمارهم هباء ... !!
      - \_ يا من يسعد الحزونون بفضلك، ويتغنىالفقراء بعطائك ...!!
        - \_ لقد فعلت أشياء في دولتك ، لايصدقها أي عالم قط ...!!
        - وسوف يتيسر لك في إثر ذلك ، أعمال أخرى إن شاء الله .
          - \_ إنني مهما اجتهدت في مدحك ، فان يحيط الفكر بشأنك .
      - \_ وأرى نفسي عاجزاً ضعيفاً ، فالأفضل أنني أوجز الـكلام ...!!

وننتقل من كلام الشعراء الصغار إلى مدح الرجال العظام، ونتجاوز النجم إلى الشمس؛ فنأخذ في ذكر السيف الذي يحمى الأرواح، والأسد الذي يدافع عن الأنفس، الملك ذي الحظ المقبل، غياث الدين العادل، ذخيرة العلم، زينة الحلم، الفارس الفتى ، زينة القمر، محرك الفلك، قاصم القضاء، مخلب القدر، من له إشراق الشمس، وقوة جمشيد في الحرب، الملك الذي تضرب له النوبات الخمس على طبول الأفلاك السبعة، و بفضله انتشر عدل افريدون في أرجاء العالم، فأصبح جميع ملوك الأرض يتحدثون عن عهده المبارك، و يدينون له بالولاء.

## [أبيات فارسية في الأصل، ترجمها:]

- \_ ما أحسنك ملـكما في الحل والعقد ...!! إن لك تأييد الله ونصره .
- \_ ولقد تهيأت لك بتأييد الله ، جميع الرغبات من مال وجاه . [ ٥ ٢١٠]
  - \_ أسأل الله أن تتحقق جميع آمالك ورغبات قلبك كما تهوى وتريد
  - \_ فحاك ملجأ للدين والدولة ، لانك ملك ترعى الدين، وتحفظ الدولة .
- \_ وإنى أدعو الله ألا يجعل لعطائك نهاية ، وأن يجعل بقاءك مثل عطائك بلانهاية .

وقد كشفت أحكام طالع هذا الملك هذه الحقيقة في عالم الفتح .

ومن أشهر فتوحاته غزو فارس وشيراز وخراسان والدراق ، وجميع الآفاق على الإطلاق .

#### [ بيتان فارسيان في الأصل ، ترجمتهما : ]

- \_ إذا كنت فى الظاهر قد هجمت على حدود بلاد الأرمن، فإن حكمك يجرى فى الخفاء فى بخارى ...!!
- \_ فالحد لله ... إن اقتحامك تلك الدياركان بفضل نصرة الله تعالى لك ...!!

وقد وقف خاطر هذا الملك العاطر ذى الحظ المقبل ، غياث الدين العادل ، مرجع الدين والعدل وملاذها ، على أن الناس عبيد للدراهم والدنانير ، لأن «الإنسان عبيد الإحسان (۱) » ولكنه نسخ قاعدة « أجع كلبك يتبعك (۲) » فكان يهب من الذهب ما يملأ المناجم ، ويفيض على الجيش بالخيرات . وإذا كان من الواجب على كل ملك أن يبسط يده بالإحسان ، حتى يطيعه الجيش ، وأن يوسع على أفراد رعيته في النعمة حتى لا يشعروا بالاحتياج ، فيضيقوا به وينفروا منه ؛ وألا يضيق على الناس ميدان الأمل ، وأن يسلك سبيل العطاء ، لا أن ينهج منهج والبخل والتقتير ، فإن هذا الملك المظفر قد اشتهر باحتقاره للدراهم والدنانير، وجعل الجيش بلطف مقاله ، وحسن لقائه ، وكثرة عطائه مطيعاً له ، حتى إن الجنود كانوا يتفانون في خدمة دولته ، ويعدون هذه الخدمة واجبة عليهم ، داعين الله أن يبقي هذه الدولة خالدة .

<sup>(</sup>١) ترد في حاشية النمخة كلة • صنبع ، بدل • عبيد • .

<sup>[ُ</sup> الْمُراجِعُ : هَكَذَا وردت العبارة فى الاصل وقدتركنّاها على ما هى عليه ، وصعتها الإنسان عبد الإحسان أو صنيح الإحسان . ]

<sup>(</sup>٢) من أمثان العرب ( ارجع الى كناب المعطرف للأبشيهي ، ج ١ ، ص ٢٧ ) .

## [ أبيات فارسية في الاصل ، ترجمتها : ]

- إنك أنت الذى ستبق دولته خالدة ، وسيخلد ملك العالم بك ..!
   وإذا كان فى العالم دول غير دولتك ، فإنها ستبق بضعة أيام قليلة [س٢١٦]
   كالضيف ثم تزول ...!!
  - لتد وضع كسرى قدمه داخل أعتابك ، وسيبق ساجداً ... واضعاً رأسه فوق هذه الاعتاب ...!!
  - ولو أن الملك والتاج لم يبنيا لألب ارسلان
     إلا أنهما سيبقيان لك أيها الملك العظيم قاهر السلاطين ...!!
  - فاقض أوقاتك في الدنيا العجوز ... في سرور ... وعش طويلا
     فسيبق عزك وحظك ودولتك في شباب على الدوام ...!!
  - فإن دولتك حياة لدول كثيرة ، وستبق دولتك هذه إلى يوم القيامة ...'!

ويما يتم سعادة هذا الملك الذي يسعد به وجه الأرض وظهرها ، أنه ملجأ لأهل الدين ، وجامع لشمل الأصدقاء ، وسبب لوفاق الأقارب وإحكام الصلة يينهم ، وقد جعل سم عبارة « الأقارب عقارب (١) » شهدا ، فانقاد له أهل بيته وصار أقاربه عبيداً له ، يفتدونه بأرواحهم . وقد كانت العادة في جميع الأقطار أن يحاول ملازمو الملك أن يروجوا سوقهم بالقضاء على منافسيهم ، وأن يحاولوا إظهار إخلاصهم ، فيمعنوا في إظهار عيوب الآخرين . وقد حاول جماعة من أصحاب الأغراض الفاسدة أن يدسوا لدى السلطان الأعلى ملك الدنيا حامى الدين «لازال بمزيد من العلاء فوق الآراء » حتى يمتلىء وهمه بالشك وتقع الوقيعة بين الأخواغيه ، والولد وأبيه .

مثل: « الملك عقيم … ولا أرحام بين الملوك و بين أحد » .

<sup>(</sup>۱) من مقالة ليمقوب بن إسحق السكندى يعظ بها ابنته ( ارجع إلى حواشى چهار مقاله لميزا عمد القزويني ص ۲۰٦ ) .

وكاد يخرج من هذا السرو الحر الذى هـــو صهر للسلطان ـ غصن (۱) للفتنة، وكاد ينتج هذا الفرع آفة، فيخرج عن حد الطاعة [س ٢١٧] بسبب حقد الحاقدين؛ فيعد جيشاً و يعلن العصيان ، والمثل يقول « من يسمع يَخَلُ (۲) » .

ولكن هذا الملك المظفر — الذى هو ظل الله عن وجل — لم يسمع كلام الحساد، ورأى بعلوهمته، و بعين بصيرته، أن الذى ظهر فى الميدان الأبخازى إيما يدل على أن صهره متحد معه، محب للخير له حتى ولو اضطر أن يجود بروحه، وهو الأمير والقائد السكبير، العالم العادل، المؤيد المظفر، صاحب الحظ المقبل فخر الدين، ناصر الإسلام، ملك الأمراء، بهر امشاه الغازى (٦)، وقد افتداه بروحه، واجتهد فى إظهار الإخلاص له، فالتمس عذر احتى لا يبقى فى الحرب، وأوقع نفسه بحيلة فى يد لأعداء ، وقدم روحه فدية لهم حتى يعلم مدى قوتهم، وما أصابهم من خسائر فى القتلى والجرحى، لكى يقف على أحوالهم، و يرى أعمالهم وتصرفاتهم، ويلم بتنظيم جيشهم وطرقهم فى القتال، وقد أقام مع الكفار حتى يستعين بالبقاء معهم فى العمل على نصر الملك، فيستريح خاطره منهم.

مثل: « من القلب إلى القلب روزنة (؛) » .

<sup>(</sup>١) يعنى الملك فحر الدين بهرامشاه كما يتضح فيما بعد .

<sup>(</sup>٢) ق النسخة الأسلية • يخل • ارجع إلى بحم الأمثال الميدان ، في حرف الم م

<sup>(</sup>٣) كان اللك فحسر الدين بهرامشاه فى عصر غياث الدين كيخسرو وركن الدين سلمانشاه صاحب أرزنجان ، وكان مهر سلمانشاه ، وقد ذهب فى عام ٩٩٥ هـ برفقته لغزو الأبخاز ، ووقع أسيراً فى يد العدو معفوج من أتباعه ، ومذكور فى مختصر سلجوقنا مه [ طبع هو تسما سنة ٣٩٠٣ من ٢١ — ٢٢ ]أن الملك فحراله ين بهراه شاه كان ذا سيرة حيدة ، وعلو همة وفرط مرحة وكانت ولاية أرزنجان فى أيامه فى سعادة غامم، نم وقد جعل نظامى الكنجوى منظومة «مخزن الأسرار ، باسمه فأرسلها تحقة إلى بلاطه ، فأمر له مخسة آلاف دينار ، وخسة بنال سريعة .

<sup>(؛) •</sup> روزنة ، بمعنى مشكاة وهي النافذة الصغيرة التي تدخل منها أشمة الشمس •

لأنه إذا لم يكن الملك مطلعاً على أمر العدو ، لا يستطيع تدبير أمره ، فينبغى أن يطلع على حال عدوه حتى يدفع شره ، فيستقر بذلك ملسكه . كما أن لاعب الشطر بج يحب أن يبصر ألعاب خصمه كما يرى ألعابه هو نفسه .

وأسباب الظفر على العدو والانتصار كثيرة : ﴿

أولهـا: الطمع في الغنيمة إذا استولى على قلوبُ الجند .

وثانيها: أن يصل الحقد إلى نهايته في صدور الجند ورجال الجيش.

وثالثها: الخوف والجبن الذي يقع في قلوب أفراد جيش العدو.

ورابعها : أمل الصلح الذي يضعف عزائمهم ، ويقلل الأحقاد في نفوسهم .

وخامسها: أن يذهب رسول عاقل عالم ، فإذا ارتأى الصلح مستبعداً بين الجانبين طلب من العدو الصاح حتى يضطرب و يتغافل عن الأمور ؛ [س ٢١٨] ويجب أن يكون الرسول ماهراً ، يظهر خلاف ما يبطن، ولا يجبأن يكون الرسول خجولا سليم الطبع ، أو أن يكون محباً للخمر أو الهوى ، بل ينبنى أن يكون متديناً ، وأن يكون محدثاً لبقاً ، محباً للخمر أو الهوى ، بل ينبنى أن يكون متديناً ، وأن يكون محدثاً لبقاً ، محباً للملك ، حتى يسأل عن عدد جيش العدو ومحاسنه ومساوئه ودخله وخرجه ، و ينبنى أن يذيع بين العدو الرعب والتخويف ، كأن يقول : أن الملك يقول : هأنا لا أريد أن أكون سبب الفتنة و إراقة الدماء ، ولا أعرف شخصاً في الدنيا يجب أن يفعل ذلك ، إلا ابتعدت عنه ، و إن أحداً من نسلنا لم يسلم لعدوه ، ولا أعلم — أيضاً — كيف تعلمت أن تعاديني وأنت تدرك ما قاله العظاء وهو : أن العالم هو من يستطيع أن يجعل العدو صديقاً ، لا من عمل الصديق عدواً ... ومع ذلك فأنا لست من هؤلاء لأنني أعتقد أنه يجب أن يكون لى عدو ، فعندى جيش مظفر ، وثروة طائلة ، ووزراء علماء ، ومبارزون أقوياء » . فإذا غضب العدو من هذا الكلام ، ولاحت آثار الغضب واضحة أقوياء » . فإذا غضب العدو من هذا الكلام ، ولاحت آثار الغضب واضحة

على ناصيته فطمئنه بحجة واضحة من الفضل والعلم ، لأن هذا الغضب يذهب التفكير، ولا تخش كثرة العدو لأن العلماء قالوا: « اخش العدو المتحد لا العدو الكثير العدد » .

والجيش ينظر إلى قوة قلب القائد، ومساندة الملك له ، فإذا وجدوه قوى القلب لا يخاف ، فإن الجيش مهما يكن قايلا فإن الغلبة تـكون له ، وينصره الله عن وجل لأنه يكون ذا أمل في الله ، ولأنه يثبت في الشدة . والملك إذا كان عادلًا ، تستقيم نيته ، يكون جيشه متحداً قوياً صبورا في الحرب ، مسروراً من الملك والقائد . كما ينبغي أن يكون الملك عاقلا ، راسخ الفلب ، يقظاً ماماً بالحروب ، ممارساً للقتال ، يمرف أن صفوف الجيش يجب أن تكون في يوم النزال أنواعاً مختلفة ، ويعلم كيف ينبغي أن يرتب هذه الصفوف مع كل عدو فى كل مكان ومقام ، لأن الصف نوعان صف متصل وصف منفصل . والمتصل ثلاثة أنواع : مستقيم ومنحن ومثاث . وكلها لا تخرج عن الميمنة والميسرة والقلب ـ والجناح . أما الصف المنفصل فيتطلب عند ذاك أن يكون جيشك جميعه فيه راكبًا ومسلحًا ، وأن يكون في مكان واسع حتى يستطيع الجميع الوقوف في مجموعات ، ويستحسن أن تكون كل جماعة مشرفة على ثلاث نواح ،[س ٢١٩] ناحية منها في الركن الخلفي والناحيتين الأخريين في الركنين الأماميين ، وينبغي أن يختار ميدان القتال بحيث يرى أفراد الجيش بعضهم البعض الآخر ، ويظهر بعضهم لبعض أنواع الفضل والأعمال الرائمة ، فترداد بذلك بسالتهم ، ويحثُّ بعضهم البعض على الفتال ، لأنه ما دام الجيش مطيعاً للملك ، ومتحداً ، ومجربًا للحرب، فإنه لا ينبغي أن يخشى قتال العدو . و يجب على الملك أن ينظر إلى جيشه وجيش العدو على السواء ، ويعرف بأى سلاح يحارب العدو ، و بأى سلاح يمكن دفعه ، وينبغي أن تكون أسلحة الجيش بحيث يضعف العدو أمام

أسلحته . كما يجب أن يكون أفراد الجيش ماهرين في استعال هـذه الأسلحة ، وأن يتمرنوا قبل الحرب على استعال جميع أنواع الأسلحة ، ويواظبوا على ذلك ، وأن يكون ميدان القتال ملائماً لآلات الجيش المستعملة ضد العدو ؛ فثلا إذا كان أكثر جيش العدو من المشاة ، وكان جيش الملك من الفرسان ، فإنه ينبغي على الملك أن يختار ميداناً متسعاً فسيحاً ، وأن يجعل صف جيشه مقوساً ؛ وأن يجعل على كل حافة من حافتي الصف جوقتين خارج الصف حتى يكونا ركناً لذلك الصف ، وأن يقف المشاة على المين والشمال حتى لا يستطيع مشاة جيش العدو أن يخترقوا الصف في الحالتين الآتيتين :

أولا: فى وقت الكر والفر عندما يرتد جنودك و يعودون إلى أماكنهم ثانية وثانياً: عند ما يقوم الجيش بجملته بحملة واحدة فلا يسمح للمشاة بالتفرق بل يجب أن يبقوا فى مكان واحد .

وإذا كان الفرسان فى جيش العدو أكثر وكان جيش الملك من المشاة ، فينبغى أن يختار ميدان القتال بحيث يكون ضيقاً وحصيناً وأن يترك شماله ويمينه فى حراسة المشاة ، وأن يكون له فرسان خلف ظهور المشاة ، وأن يجعل صفه مستقيا ، وأن يدع المشاة يذهبون فى إثر فرسان العدو ، وأن يضع مشاة خلف ظهر الجيش حتى يحفظوا الجيش من أن يقع فى كين العدو ، ويكونوا عوناً للميمنة والميسرة ؛ وإذا أراد أن يحمل بجميع الجيش فإنه ينبغى عليه أن يسير الفرسان نحو يمين العدو وشماله ، وأن يعبىء المشاة على أساس جعلهم فصائل حتى يغتصبوا المواقع من أيدى العدو ، فإذا لم يجد ميدان القتال حصيناً ، كأن يكون صحراء ، فإنه يجب أن يجعل جيشه مدوراً ، وأن يجعل المبارزين فى مقدمة الجيش ، وأن يجعل غير المحرب فى الوسط ، وفى مثل هذا المقام يكون النصر مربوطاً بالعناية الإلهية ، فيجب أن يرضى بالصلح .

و إذا كان الجيش جميعه من الفرسان ؛ وجيش العدو جميعه من المشاة [س٢٢٠] فيجب أن يفرق جيشه ، فيجعله في صورة مجموعات ، و يجعل المبارزين قواداً لهذه المجموعات ، و يجعل ميدان قتاله حول العدو ، كما ينبغي أن يحفظ نفسه من غارات العدو ، فإذا التحم بالعدو ، فإنه ينبغي أن يأمر بأن تكون الهجمات متلاحقة ، حتى لا يستريح العدو قط ، وأن تستمر هذه الهجمات دون تراخ حتى يتعب مشاة العدو ، و يقع الرعب والخوف في قلوب الجند من كثرة الحلات .

وإذا كان جيش كل من الطرفين مشاةً أو كانا من الفرسان ، فإنه يجب على الملك أن يجمل ميدان القتال مناسبًا للمواقع التي يحتلما جيشه ، وأن ينظّم صفوف الجيش بحيث يراعى أولا أن يستطيع أفراده الثبات ، و يحاولون التغلب على المدو المنهالك ، وبحيث يراعى ثانياً أن يتمكن جنده من الانتصار على العدو . وعليه أن يجعل القلب بحيث يمكن أن يمد الجانبين بالمعونة ، وأن يختار بعض المبارزين الذين يكونون في مقدمة الجيش، ويجعلهم في مؤخرة الصفوف حتى يرسايهم إلى أى مكان فيه ضعف ليقوموه ، ويؤمنوه الهزيمة ، وإذا كان في جيش العدو مبارز ، فينبغي أن يختار الملك جماعة من جيشه أقوياء يجريهم في مواجهته ، فيعرفوا كل مكان يذهب إليه ويكسروا شوكته ؛ ويجب أن يكون الجيش في هذه الحالة مقوسًا ، وأن بكون أفراده بصيرين بفنون القتال مهيئين له ، لأنه إذا كان الملك صبوراً و بصيراً بأمور الحرب ، وكان جيشه محبًا للقتال ، مشفقًا على الدولة ، مسرورًا بالحرب ، وكان الموقع موافقاً للجيش ، ومخالفاً لجيش العدو ؛ فإن الجيش ينتصر على جيش العدو بفضل الله الوهاب — مهما كان جيش العدو وفير العدد .

و إذا كان فى جيش العدو فيلة ، فينبغى أن تكون معه الآلات والعدد التي تخشاها الفيلة ، وتجفل منها ، وأن ينصب الجيش الأكمنة فى ميدان القتال حتى

لأن الفيل بدون قائد لأ يصلح لعمل قط ، فإذا قامت المعركة جعل همه فى قتل لأن الفيل بدون قائد لأ يصلح لعمل قط ، فإذا قامت المعركة جعل همه فى قتل قائدى الفيلة حتى لا تبقى للفيلة شوكة أو قدرة ، وأن يحفر الحفر الصغيرة أمام جبهة القتال ، لأن الفيلة لا تستطيع أن تشم رائحة الطين ولا تستطيع التقدم فيه، وعليه أن يلقى السهام عليها، ولا يدع الجيش يلتحم بها ، بل يلتحم بأصحابها الذين يكونون عن يمينهاوشمالها، لأنهم حيا ينهزمون تتعطل فيلتهم عن العمل. [ص ٢٢١]

ولا يتقن شخص فى العالم طريقة قتال الأعداء أحسن من سيد العالم ، عمادالبشر وماجئهم ، السلطان القاهم كيخسروبن قلج ارسلان — لا زالترايات دولته محفوفة بالنصر — ولا يستطيع شخص أن يقود الجيش مثله ... فمن يكون هذا الأبخازى السكلب ؟! .. وما قيمة ذلك العدو ... ؟! واسم سيد العالم وملك بنى آدم غياث الدين يقترن فى عالم الحرب باسم الاسكندر ويساويه فى حساب الغالب والمغلوب ، وقد كان فتح الأبخاز بداية لفتحه أقاليم العالم الأخرى ، والحظ خليق بأن يلازم عرش السلطان محيث ييسر له كل ما يلزمه ؛ بجعله ملكا للبيض والسود من الآدميين والحيوانات والطيور والأسماك ، أدعو الله أن يجعل الجميع خاضعين لرايته الفائحة للعالم ، وقد قلت فى مدحه ما يلى :

# [ بيتان فارسيان في الاصل ، ترجمتهما (١٠ : ]

- يا من يجعل أمرك المنير ما يخطه قلمك نافذاً
   إن هذا العالم الشيخ لم ير شابا مثلك ... !!
- إذك تحيط بجميع العلوم ... ماعدا العلم الإلهى
   ولك جميع الاشياء ... إلا العيب والنظير ... !!

<sup>(</sup>١) هذا الشعر للأنورى ( السكليات ، طبع لسكنو ، ص ٥٠٠ ) .

فليجمل الله تعالى آثار صنعه الخنى ، وتأييداته المستترة،غير متناهية فى إعلاء كلة السلطنة ؛ ولتكن رايات الملك وأعلامه مؤيدة ومظفرة ومنصورة ؛وليكن الظفر والنصر والسطوة عمهدة لهوراسخة فى قبضة قهره ، وليكن عهد سلطنته مشمولا ومحفوفاً بالسعادة ؛ ولتنصرف عين النوائب عن مطاردته ؛ وليكن مدد السعادة له متواصلا وأنواع المسرات كاملة ، ورغائب القلب حاصلة ، ولتكن جميع مطامح همته العادلة العالية فى قبضة اقتداره دائماً . وهذان يبتان جميلان فى وصف حال عدو دولة غياث الدين مد الله ظل دولته ، ولو أن بهما شيئاً من الفحش :

# [ بيتان فارسيان فى الأصل ، ترجمتهما : ]

- ــ أيها الملك اسمح لى ، أن أقول كيف أتمنى أن يكون عدوك
- إننى أتمنى أن يكون السيخ في عينه ... والمسهار في ظفره ...
   والضراط في ذقنه والإبر في استه ... !!

أسأل الله أن يجعل الكائد الدولتك ذليلا منكس الراية ، حزيناً ، كسيراً ، محتنقاً ؛ وأن يجعل بسطة ملكه خراباً يباباً ، تحت وطأة جيش غياث الدين [س ٢٢٢] وسطوة حشمه ؛ وأن يجعل قلبه وكبده محترقين بنار المحنة ؛ وأن يجعل قلبه عمزقاً كبيوب البرعمة وأطرافها ، وأن يجعل كبده بما فيها من جروح الآلام مليئة بالدم مثل زهرة اللعل الحراء ؛ وأن يجعل عصر الملك العظيم مقروناً بالسرور مثل ذاته الميمونة التي هي ظل الله في الأرض ؛ وأن يجعل كل سعادة يمكن قولها عنه مقترنة بإسعاده للعالم دائماً ؛ وكما أن أخلاقه عطرة ، فإني أسأل الله أن يجعله مثل السوس فارغ القاب من الأحزان ومن أحداث الدنيا ، وأن يهب روض دولته خضرة الجنة الخالدة ؛ وأن يجعل اتراب بلاطه وغبار جيشه الرائحة الزكية التي تشبه مسك المتبت والختن (١) وعبير الشقائق والياسمين والسوسن ، وأن يجعل عزمه — الذي له التبت والختن (١)

<sup>(</sup>١) الحَمْنُ مدينه في التركستان الصرقية .

مضاء السيف \_ نافذاً فى جميع أقطار العالم وآفاقه ؛ وأن يجعل عبيد حضرته وخواص بلاطه مثات الآلاف من أمثالى .

[ بيت شعر فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

ــ إن الفلك لم يأت ، ولن يأتى بمثلى ، فى الإخلاص فى خدمتك فليكن كل تابع من أتباءك شبيها بى فى الإخلاص لك ... !!

فقد ظللت عاماً أدعو للملك قبل أن أراه، وأثنى على حضرته قبل أن ألتحق بها، وقد أحضرت هذا الكتاب إليه مشحوناً بأشعار المدح وأخبار دولة أسلافه السكبار وآثارها. وقلت هذه القصيدة في مدحه:

[قصيدة فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

\_ يا من أشرقت الشمس وضاءة من رأيك ، إن رايتك تستمد الفتح من لطف الرحمن ... !!

ــ إنك غياث الدين أبو المظفر الملك العادل ،

وقد اتخذت من قرص الشمسكرة تلعب بها في الميدان يوم النزال ... !!

لقد زاد الفلك جالا وعظمة من قدرك
 ووجدت كرة الارض بفضل خلتك رائحة رضوان(١)

\_ إن الفلك قد قوى عزمه بشمس عظمتك وأصبحت له بفضلك حرة ياقوت بدخشان ... !!(٢)

\_ وقد جعلت سيفك المتلألىء لفهر عدوك وقد جعلت سيفك المتلألىء لفهر عدوك فوجد الروح فى جسمه ضعيفة متزلزلة

\_ وقد اتخذ مضيف همتك \_ بسبب فرط إكرامك للضيف \_ جنة الفردوس الاعلى خضرة لمائدتك ... !!

<sup>(</sup>۱) المراجع : رضوان حارس الجنة ، والمنى أن الأرن صارت بفضل أخلاقك كالجنة . (۲) المراجع : احسن انواع الياقوت ينسب إلى بدخشان وهي ولاية بين خراسان والهند

\_ واتخذ قدرك منزلة فوق السهاء السابعة ،

وأخضعت همتك العالية أقالم العالم السبعة تحت أمرها ... !!`

وهكذا كان أجداد السلطان العادل ،

وقد ورث هو عنهم الملك والخلق والرفعة ... !!

\_ إن رمحك في يوم القتال ، حينها يشتد النزال

قد وجد الروح ضعيفة في جسم الاعداء(١)

وإن فصل الربيع قبس من نسيم خلقك ،

وأنت حياة الارض الميتة فىكل زمان ، وروحها وريحانها

\_ إن الذهب لايطمئن في منجمه ... من يدك،

لأنك حينها تجود به ، تعده سواء هو والتراب ... !!

ـــ إن من لم يكن بالأمس قادراً على الحصول على درهم واحد،

قد أصبح اليوم من فيض كفك يملك ذهبا يملأ المناجم ... !!

أيها الملك ! إن الجوهرة التي تزن مثنالا واحدا ،

تصير \_ إذا أمرت بإعطائها \_ ذات قيمة كبيرة تعادل لآلي، بحر عمان ... !!

أسأل الله أن يجرى حسانك فوق رؤوس أعدائك وكأنها ميدان له ،

وأن تصبح رأس أعدائك شل الكرة في ثنايا مضربك ... !!

ــ فيدك ذات أفضال على البحار والمناجم ، ﴿ وَمِ ٢٠٢]

وقدرك يسمو فوق أوج كيوان ... !!

\_ وليجد مُحِبِّ دولتك الأرض ضاحكة له دائما ... !!

وليطرح الفلك عدر جاهك باكيا دائما

وقد وجد الفلك السعد الاكبر (المشترى)كل يوم على أعتابك
 وألفاه يمدح الملك فى عداد شعرائك ... !!

وإن العقل السليم ليجد في أبيات الشعر التي لم يقلها الشعراء في مدحك
 قدحا ... وكأنبا أشعار , ثام وأحزان ... !!

<sup>(</sup>١) كرر هذا الشطر من قبل ويبدو أن ذلك سهو من النساخ.

- \_ وإننى أجد هذه القصيدة التي يقدمها شخص ضعيف مثلي تشمه هدية النملة إلى سلمان ... !!
- ـــ أسأل الله أن تكون ـــ فى هذا الفلك الدوار الذى يبلى كل شىء ـــ مسرورا دائما ، وأن يكون عدوك مخذولا دائماً ... !!
  - ـــ وأن يجعل العالم جميعه طوع أمرك،
  - وأن يجعل لك الندرة والإمكان في جميع الامور ... !!
  - \_ وأن يجعلك فى الدنيا حاكما ومسيطرا إلى أبد الآبدين ، وأن يحقق لك الفلك الدواركل ماتريده فيها من رغبات ...!!

# السلطان غياث الدين والدنيا

# أبو الفتح مسعود بن محمد بن ملكشاه قسيم أمير المؤمنين

كان السلطان مسعود أسمر اللون ، وكان قوياً يصرع الأسود بمفرده : وكان في طول القامة و بسطة الجسم أكثر من جنود جيشه جميماً ، وكان طويل الماد ، قوى الرقبة ، واسع الجانب والصدر ، خفيف العارض . وكان توقيعه : « اعتمادى على الله » .

ووزراؤه هم : الوزير شرف الدين أنو شروان بن خالد ، والوزير عماد الدين أبو البركات الدركجيني (١) ، والوزير كال الدين محمد الخازن (٢) ، والوزير [س٠٢] عز الملك (٣) البروجردى والوزير مؤيد (١) الدين الطغرائي ، والوزير تاج الدين (١) الشيرازي ، والوزير شمس الدين أبو النجيب (٢) .

وحجابه هم : الأمير الحاجب مَنْكُمَرُ (٧) ، والأمير الحاجب تتار ، والأمير

<sup>(</sup>۱) فى د زن ، ص ۱۸۱ — ۱۸۲ يذكر اسمه هكذا ، ويذكر فى د ا ا ، باسم : العاد أبن البركات بن سلمه الدركزيني ( ج ۱۱ ص ٤٣) واسمه فىفھرست أسماء الرجال فى حرف السكاف (كان الدن أبو البركات بن سلمة الدركزيني ) .

<sup>(</sup>٢) يزيد درن، س ١٨٦ : ن على .

<sup>(</sup>٣) يزيد د زن ، : أبو العز ، وفي د ١ أ ، أبو العز طاهر بن محد .

<sup>(</sup>٤) يزيد د زن ، : أبو إساعيل ، د ا ا، ، أبوإساعيل الحــين بن على .

<sup>(</sup>ه) يزيد د زن ، : ان دارست الفارسي

<sup>(</sup>٦) ين يد ، زن ، : الأصم الدركزيني .

<sup>(</sup>٧) في و جت ، : منكوبرس .

لحاجب عبد الرحن (١) ، والأمير الحاجب خاصبك (٢).

وكانت مدة عمره خمسا وأر بعين سنة (٢) ، ومدة ملكه نمانى عشرة سنة . (١) وكان قوياً شجاعاً ضخم الجسم كعلى ، كماكان رحيا عادلا ، ولم يكن في آل سلجوق ملك في قدرته وقوته ؛ وكان زينة للعرش ، وحلية للميدان ؛ فكان يهزم جيشاً مجملة واحدة ، وكان يقتل أسداً بضر بة واحدة ؛ وكان مبارك الأثر ، مبارك الظل ، حسن الطبع ، طرو با محبا للمزاح (٥) .

وكان الناس فى عهده مرفهين ، وكانت أبواب النم مفتحة عليهم ، وكان جيشه مجهزاً ممداً ، ورعيته فى أمن وراحة ؛ و إن الذين شاهدوا عصره ليؤكدون صدق الوصف وصحة هذا القول ، فقد كانت الرفاهية واضحة كالشمس المشرقة .

مثل: « ليس الوهم كالفهم ، وليس الخبر كالنظر <sup>(٣)</sup> » .

## [أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

- إن الشخص الذي يبحث عن التاج والعرش ،
- ينبغي أن يستعين بالعقل ليكون لهكرا ورأيا وجيشا .
- فكل من يحلس على عرش اللك ، ينبغي أن يكون حازما ، وأن يكون كريما .
  - وأن يحفظ روحه نقية من كل سوء ، وأن يسلك بالعلم طريته إلى الله
    - فإن رب الارض والشمس ، يحاسب على ما يلحق الناس
       على أيدى الماك والجيش .... من عدل أو ظلم ... !!

<sup>(</sup>۱) يزيد ۱۱۰ ( ج ۱۱ ، س ۹ ه ) : بن طفايرك ؛ وق ، زن ، ( س ۱۹۲ ) يَخْرُ الدَّنْ عَبِدَ الرَّعْنُ بِنَ طَفَايِرِكُ .

<sup>(</sup>۲) في د زن د و د ۱۱ ، : بن ارسلان خاصبك بن بلنگري .

<sup>(</sup>٢) من ٥٠٢ إلى ٤٧ه ( ١١ ، ج١١ ) من ٥٠٢ ) .

<sup>(</sup>٤) من ٢٩ه إلى ٧٤ ه م .

<sup>(</sup>ه) د زن ، س ۲۲۷ .

<sup>(</sup>٦) ﴿ فَقَ ، وَرَفَّهُ ٢٦ بِ .

فلو لقيت ناموسة ظلما من الماك ، فإن روحه تظل مستوحشة فى جهنم. (١)
 والدنيا زائلة يكثر بها الجيء والذهاب ،
 فإذا شاخ بها فرد زال ... وجاء آخر مكانه (٢)... !!

فاعلم أن الدنيا لاتدوم لإنسان
 وأن تصرفاتها الظاهرة والحقفية واحدة بالنسبة للجميع

فالزم نصيحتى ولا تبتعد عنها ، ولا تــر في الدنيا إلا في الطريق المستقيم .

\_ فإن عرش الماك خرافة وهباء ، فلا ينبغي أن تطمع في الحلود عليه (٢) .. !!

\_ والآثر الذي يتخلف عنك بعد موتك ، يخلد خلال العصور الطويلة

\_ فلا يجب أن تترك بعدك إلا الثناء على طيب عنصرك، وصحة عقيدتك.

ـــ ولا تترك السير في طريق الله أبدا ،

فإن الحير في سلوكه والشر في البعد عنه (\*)...!!

وكان السلطان مسعود سلطاناً محباً للعلماء ، مانحاً للفقراء . آمراً بالعدل بعيداً عن الإثم ، نفوراً من الجهل .

مثل: « ما غنم من أثم ، ولا نبه من سفه » .

وكان يحترس من التنعم والتكلف . كاكان يلاطف المجانين و يأنس إلى الطير ولا يسأم الصيد ؛ وكان ماهراً شجاءاً يخرج لصيد الأسود وحدد ؛ وكان عنده حصان مدرب خاص بهذا العمل ؛ وقد رأى مؤلف هذا الكتاب أنه حتى عام سبع وسبعين وخسائة ، كانوا يحضرون ذلك الحصان في أوقات معينة إلى مقبرة السلطان ، وكان يحمل في الحروب تيمناً (د) وتبركا به ؛ وكان هذا السلطان لا يخترن

<sup>(</sup>۱) ه شه ه ص ۱۷۲۹ ی س ۱۰ ، ۱۸ -- ۱۹ ، ۲۱ -- ۲۲ .

<sup>. (</sup>٢) المرجع السابق ١٦٧٠، س٠٠

<sup>(</sup>٣) المرجم السابق ، س ١٧٥ ، ٣٠ ٠

<sup>(</sup>٤) المرجم السابق ، ص ١٧٦ ، س ١ - ١٠ ، ١٥ .

<sup>(</sup>ه) ارجم للي قصيدة سند أشرف في رناء السلطان فيما بعد .

الذخائر، فكانت خزائنه فارغة فى أغلب الأوقات، وكان يهب الأحمال التى تصل من الأطراف بمجرد وصولها إلى مجلسه.

[ بيتان فارسيان في الأصل(١) ، ترجمتهما : ]

\_ إننا في هذه الدنيا نأكل ونطعم ، ونهب غيرنا المأكل ، ولانذكر الغموم

ــ ولا نعني بالمال والديار والعيال ،

وما دام العمر ينقضي ... فلا بتي لنا شيء من هذه الأشياء ... !!

ولما حكم أخوه السلطان طغرل فى همذان فى قصر علاء الدولة كان هو فى بغداد ، فأرسل أمراء العراق رسولا مسرعاً ، وحملوه رسالة هى : « لمماذا تقمد ساكتاً وقد تجاوز أخوك طغرل حدوده ...؟! إننا نحن أتباعك قلقون ، ننتظر وصول ركابك العظيم ، وعلمك الميمون » .

وكان السلطان داود فى تبريز، فأرسل إليه الأتابك قرا سنقر و بعض الأمراء (٢) رسولا لتحريضه على طلب الملك ، فبادر السلطان بالرجوع ، وفوت [ ص٢٢٧] على داود الفرصة .

مثل: « أشد الغصص فوت الفرص (٢<sup>)</sup> ».

فلما جاوز السلطان حلوان ، كانت الطرق مملوءة بالجليد ، وكانت الرياح والبرودة على أشدها ، فكانوا يستعملون الإبل لتمهيد الطريق ثم يتبع الفرسان إثر الإبل حتى وصلوا إلى همذان فجأة ، فخضم الأمراء .

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته (١٠ : ] ــ اعلم أنه أعز من العين ، من تشكر العين رؤيته

<sup>(</sup>١) هما من نُظم السلطان طغرل بن ارسلان ( تــك ص ٤٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) يعنى بالأمرأء الأشخاص الذين كانوا مخالفين للسلطان مسمود ( تَكُ ص ٤٦٤ ).

<sup>[</sup> المراجع المقصود داود بن محمود بن محمد ، وقراً سنقر هو أتابك السلطان داود ووالى آذربيجان ] (٣) د فق ، ورقة ٢٦ ب .

<sup>(</sup>٤) د شه، س ۵۰ .

وجاس السلطان مسعود على العرش · ووصل إلى مراد القلب ، وجعل داود ولياً لعهده ، وزوجه ابنته ه گوهر خاتون (۱۱) » .

مثل: « لا تقطع قريبا و إن كفر ، ولا تأمن عدواً و إن صغر (٢٠ ».

[ بيت فارسي في الأصل، ترجمته : ]

لاتقطع أحدا من أقر باتك ولوكان عدوا لك
 ولا تأمن عدوا وإنكان صعيفاً ذليلا ... !!

وخرج الخليفة المسترشد بالله \_ في إثر السلطان \_ من بغداد قاصداً كهستان والعراق وخراسان .

مثل: « لا خير في عزم بلا حزم<sup>(٢)</sup> » .

وكان الساطان داود وقر استقر قد وعداه أن يلحقا<sup>(1)</sup> به ، فلما جاوز الخليفة الدينور ، لحق به السلطان مسعود في « پنج انكشت » فوقعت الحرب ، وهزم أمراء العراق جميعهم<sup>(0)</sup> ، ووقف الخليفة على قمة تل ، فأرسل السلطان حاجبه الأمير تتار حتى يقبل الأرض بين يديه ، و يحافظ عليه .

<sup>(</sup>۱) د تسگ و ، م ۱۲۶ .

<sup>(</sup>۲) دفق، ورقه ۲۶ س.

<sup>(</sup>۲) ، فن ، ورنة ۲٦ ب .

<sup>(</sup>٤) أى أن يلعقا بالحليفة ولـكن هذا الوعد لم ينفذ لأن الخليفة لم يذهب الدينوركماكان مفروضا ( ١١ ، ج ١١ ، س ١٥ ) .

<sup>(</sup>۰) وقعت هذه الحرب فی رمضان سنة ۲۹ ه (۱۱۰ ج ۱۱ ، س ۱۶ – ۱۱ ، و و زن ، س ۱۷ – ۱۱ ، و و زن ، س ۱۷ – ۱۷ ) فی وادی « مرك ، ( ویذکره ، ۱۱ ، باسم دایمرج بالقرب من همذان ، أما الحرب التی و نعت فی « بنج انگشت ، ( یذکرها « ۱۱ ، باسم بنجن کشت ) فی سنة ۳۳ ه فیکانت بین مدود والملك داود ( ارجم الد ۱۱ ، س ۳۹ ) و با کانت قریا « دای مرك ، و « بنج انگشت قریبین کل منهماه نا الأخری فمن المحتمل أن المؤاند فر المسکان الذی و تعت فیه الحرب الثانیة فی « دایمرك ، علی أنه « بنج انگشت .

مثل: « زلة الرأى تأتى على الملك ، وتؤدى إلى الهلك () ». [س ٢٢٨] وأمر السلطان أن تنصب للخليفة خيمة ، وأن تدق له طبول النوبة ، وأن ينزلوه في احترام ووقار ، ويرتبوا له جميع وسائل المطبخ والمشرب . فلما توجه السلطان إلى آذر بيجان قصد جمع من الملاحدة المخاذيل خيمة الخليفة في مراغه ، وقتلوه ، فنال درجة الشهادة (٢) على أيديهم .

# [أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

- \_ يا أيها العالم . . ويا أيها الرجل ، لاتلبس ثياب الحرص مرة أخرى . . . ! !
  - فقد رأى العرش والتاج كثيرين مثلك ، وستسمع مثل هذه القصة كثيرا
    - وقد وصات إلى المكان الذي أسرعت إليه
    - وحققت في النهاية ما تصبو إليه نفسك(٢).
    - وأنت أيتها الدنيا ماذا تعملين وقد دبر القدر أمرك،
       وفرغ صاحب الكون من شأنك<sup>(١)</sup> ،.. ؟ ١
- \_ وياأيهاالشيخارفعرأسكءن الهوى والغرور، فلم يولد شخص إلاليموت(٥)...!!
  - \_ لقدكان قبلك ملوك كثيرون في الدنيا ، وكانوا جديرين بعرش العظمة
  - \_ فصادف كل منهم حزناً وسروراً ، ثم تولى وسلم الدنيا لشخص آخر ... !!
    - \_ ومتى سحقك الفلك بأقدامه الثقيلة ، فإنك لاتبق في الدنيا(٦)
- \_ ويكفيك التابوت الضيق ، وحينذاك تترك كنزا اشخص آخر ليس جديراً به
  - ــ ولا يأخذ ابنك ، ولا أهلك المقربون ولا أصنقاؤك عبرة منك ... !!

<sup>(</sup>۱) مفق ، ررفة ۱۸ - ۱۰.

<sup>(</sup>۲) کان ذلک فی ۱۸ من ذی القعدة من سنة ۲۹ه (۱۱، ج ۱۱ س ۱۳ – ۱۷، و د زن ، س ۱۷۷ – ۱۷۸ ) .

<sup>(</sup>۳) د شه ۲۰ س ۱۹۸ ، س ۱۸ - ۲۰ .

<sup>(</sup>۱) د شه، س ۳۵۰ س ۲۹۰

<sup>(</sup>ه) د شه ، بي ص ١٥٤ ، ص ١٣٠

<sup>(</sup>٦) د شه، س ۳۰ ، س ۱۵ – ۱۷ ۰

ــ و نكون تركتك بعد ذلك فحمًا وسبا و تصير جميع أعمالك سوءا و تركل بالأقدام من الجميع (١٠)...!! ــ وهذه طريقة الفلك الدوار ... ما دام موجودا ، فــلم كشغل روحك بالهم والعذاب؟! .

ورجع السلطان من آذربیجان إلی همذان ، وسار علی رأس جیش کبیر إلى بغداد ، لأن الراشد بن المسترشد کان یفکر فی الخروج علی رأس جیش بقصد الانتقام لأبیه (۲) .

مثل: « الحقد صدأ القلوب ، واللجاج سبب الحروب<sup>(٣)</sup> ».

وكان القحط في العراق وكهستان (١) شديداً في تلك السنة ، فوصل [س ٢٢٩] الجيش إلى بغداد بمشقة عظيمة ، فلما سمع الراشد بالأس أسرع بالتوجه إلى إصفهان وحاصرها (٥) وكان الناس يأكلون بعضهم بعضاً من شدة القحط ، وكان سمد الدولة والياً (٢) ، وكان أحد الملاحدة قد اشتغل في خدمته مدة طويلة ، فاننهز الفرصة (٧) وطعن الخليفة بكين (٨) .

## [ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

إذا زرعت بذور الجفاء ... أيها العاقل، فإنها لاتثمر لك إلا القتل والحقد ... !!

<sup>(</sup>۱) ، شه، ص ۱۶۲۱، س د ۲۰۰۰ .

<sup>(</sup>۲) ارجم إلى ۱۱۰ في حوادث سنة ۳۰ هـ ( ج ۱۱ ) س۲۲ ) و د زن ، س ۱۷۹

<sup>(</sup>٣) • فق ، ورقة ١٨ — ١.

<sup>(</sup>٤) < زن ، س ۱۸۰ ·

 <sup>(</sup>٥) ذهب الحليفة أولا من بنداد إلى الموسل ، ثم ذهب بعد ذلك إلى آذربيجان ثم جاء من هناك إلى أسفهان برفقة الملك داود ( • زن ، س ١٨٠ ، ١١٠ ، ب ٢٦٠ ) .

<sup>(</sup>٦) في ﴿ زَنْ ﴾ و ﴿ أَا ، سَعَدَ الدُّولَةُ يَرُّغُشُ الزُّكُويُ .

<sup>(</sup>۷) داله چ ۱۱، س ۱: .

<sup>(</sup>٨) كان ذلك في ٢٦ رمضان سنة ٢٦٥ (وزن، س١٨٠ ؛ اللهج ١١،س١٤١٠).

فأخرج السلطان مسعود أمير المؤمنين المقتنى أخا المسترشد ، وبايعه بالخلافة (۱) ورجع من بغداد ، وجاء إلى همذان ؛ وكان جماعة من الأمراء قد تعاهدوا مع برسق (۲) حاكم ليشتر (۲) على عصيان السلطان مسعود ، وكانوا يطلبون طلبات مستحيلة ، و يعملون أعمالا غير مشروعة ، وكانوا ينزلون في مزرعة على باب ليشتر ، فركب السلطان من همذان في أول الليل ، فوصل إليهم في وقت الضحى ، وأدركهم في وقت القيلولة ، وكانوا جميعاً نائمين فلم يؤذ منهم أحداً ونزل في وسط معسكرهم، فلما علم الأعداء بالأمر جاءوا فرادى وأزواجاً ، وقبلوا الأرض بين يديه فاستقبلهم جميعاً ، وتجاوز عن أخطأمهم .

مثل: « استصلاح العدو بحسن المقال ، أسهل من استنصاله بطول القتال » لأن الاستنصال أمر فيه شك ، أما الوصال فشىء ميسور .

## [ أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

- ــ لو نظرت إلى الزمان لوجدته ليس منا ، فلا يَاك شخص منا ميزان القضاء<sup>(١)</sup>
- فلا ينبغى أن تفرط أكثر من الحد ،
   ف الطريق الذى تسلكه إلى الله .
  - \_ وما أقبح الصداقة مع شخص ، لا يملك ثروة كبيرة من العلم ... !!
  - وكل شخص يضل طريقه في هذه الحياة يأتي بأعمال مشينة أمام الأعداه (°)
  - والوفاء مثل شجرة مشمرة ، تشمر ثمرا جدیدا فی کل زمان و مکان<sup>(٦)</sup> ...!!

 <sup>(</sup>۱) یعنی فی ذی القعدة سنة ۳۰ مد ذهاب الراشد إلى ناحیة الموصل لا بعد وفاته
 کیا یعلم من هنا ( ارجم إلى د زن ، س ۱۸۳ ، د ۱۱ ، ج ۱۱ س ۲۷ ) .

<sup>(</sup>٢) أرجم إلى د زن ، س ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) ورد في د ١١ ، ج ١١ ، ص ٣٠ تستر بدل ايشتر .

<sup>(</sup>٤) د شه ، ص ۲۰۹۰ ، س ۱۹ .

<sup>(</sup>ه) د شه ۱ ص ۹۹۵ یس ۲۲ .

<sup>(</sup>٦) فشهه من ۹۸۱ متر ۲۳ .

وتوجه في الشتاء التالى إلى بغداد حيث أسند الوزارة إلى محمد الخازن (١) ، وكان رجلا متهوراً قوى الساعد ، ذا كفاية وشهامة ، فكان لا يترك الأمراء يتصرفون ، ولا يراعى حريتهم (٢) ، و يعطى الجيش مؤناً بقدر وحساب ، فكتب أمراء الحضرة السلطانية خطاباً إلى « قرا سنقر » إن هذا الوزير يستخف بنا ، وقد غير قلب السلطان عايك ، فإذا لم تتدبر أمره في الوقت المناسب ، فإنه يزداد قوة ...!

# [ أبيات فارسية فى الأصل، ترجمتها : ]

- \_ إن العمل الذي ينبغي أن تعمله اليوم ، إذا تأخر إلى الغد علاه التراب ... !!
  - فالروض الذي يزهر اليوم ، إذ قطفت ورده غدا فإنك تجده ذا بلا<sup>(٦)</sup>
    - وكل شخص لايصدق القول معك ، ينبغى أن تعده عدوا لك(١)
       فاتفق أمراء الجيش جميعا على مخاصته .

حكمة: « من لبث<sup>(ه)</sup> ثياب الكبر أحب الناس دوام ذلته ، ومن ركب مطية الظلم كرهوا أيام دولته<sup>(٦)</sup> » .

## [ بيتان فارسيان في الأصل ، ترجمتهما : ]

- كل من يتعاظم على الناس ، يصبح ذليلاً مطأطىء الرأس ... !!
- وكل من يتصرف معهم بحمق وجهل ، لايذكرونه إلا يالسوء ... !!

<sup>(</sup>۱) کان دلک فی عام ۳۳ ہ ، وگد خزانه دار (کیا فی النس العارسی ) ہوکیائی الدین محمد بن علی الحازن ( زن س ۱۸٦ ).

<sup>(</sup>۲) وزن ، ص ۱۸٦ ، و د ال ج ۱۱ ، ص ۲۲ .

<sup>(</sup>٣) دشه، س ۲۲٤ ، س ۱۷ ،

<sup>(</sup>۱) د شه ، یا س ۲۰۸۶ یاس ۱۸ ،

 <sup>(</sup>a) مكدًا ق النص الفارسي ، ويبدو أنها خطأ ، وأن الصعيح ، لبس ، .

<sup>(</sup>٦) ٠ فق ، ورنة ١٤ ب

وجاء الأتابك قرا سنقر فى ركاب « سلجوقشاه » من آذربيجان ، وم على أعلم ، ونزل فى مزرعة « سك » ، وكان السلطان قد عينه للذهاب إلى فارس ليجلس سلجوقشاه (أخا السلطان) على عرشها ، فأرسل قرا سنقر رسالة من مزرعة « سك » يقول فيها : « لن أذهب لتنفيذ هذا الأمر إلا إذا أرسل [س٢٠١] السلطان إلى رأس محمد الخازن ويده اليمنى »

وكان جميع الأمراء يساعدونه في هذا الطلب<sup>(١)</sup>.

مثل: « ظن العاقل أصح من يقين الجاهل (٢) ».

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

ـ ظن العاقل في السر والإعلان ، أفضل من علم الجاهل مهما كان ... ؟!

وأصر على ذلك حتى اضطر السلطان إلى قطع رأس محمد الخازن ويده تحت العلم، وأرسلهما إلى قرا سنقر (٢٠).

[ بيتان فارسيان فى الأصل، ترجمتهما : ]

ــ أَلَم تسمع من العالم هذه القصة ، التي نقلها عن أقوال القدماء ... !!

وهی أن من يريد أن يمسك بعنان العظمة ، ينبغی أن يغسل يده أو لا بالدماه.
 وذهب قرا سنقر إلى فارس وهزم منكو برس<sup>(۱)</sup> ، وأجلس سلحوقشاه<sup>(۵)</sup>

<sup>(</sup>۱) وزن مس ۱۸۷ ، داا ، ج ۱۱ س ۱۲ .

<sup>(</sup>٢) ، فق ، ، س ١٧.أ .

 <sup>(</sup>٣) کان ذاك فی شوال سنة ٣٣٥ ه ( • زن ، ، س ١٨٧ ، وکانت وزارته سبعة أشهر ( • ١١ ، ، ج ١١ ، س ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٤) كذا ف • تسكت ، و • جت ، ويبدو أن المؤاف قد خلط بين بوزابه ومنكوبرس فبوزابه كان نائبا لمنسكر برس ، وقد أسر منكوبرس قبل ذلك بعام ( في سنة ٣٣٠ ) في موقعة پنج انگشت ( • اا ، بجن كشت ) ومتن بأسم السلطان مسعود ( ارجم الى • ا ، ج ١١ ، س ٣٩ س ٣٩ ) فلما سمح بوزابه أن صاحبه قد قتل ، قام بقتل جميم الامراء المخالفين الذين كان قدأسرهم في الموقعة من شدة غيظه ، زكان واحد منهم ابنا نقراسنقر ويقال إن أحد المعوامل التي دفعت قراسنقر إلى السير لقتال بوزابه رغبته في الايتقام لابه ( ارجم إلى • ا ا ، ج ١١ ، س ٣٩ س قراسنقر إلى السير لقتال بوزابه رغبته في الايتقام لابه ( ارجم إلى • ا ا ، ج ١١ ، س ٣٩ س قراسنقر إلى السير لقتال بوزابه رغبته في الايتقام لابه ( ارجم إلى • ا ا ، ج ١١ ، س ٣٩ س

على عرشها، وأسندت الوزارة إلى عز الملك الذي كان رئيساً لبلاط قرا سنقر (١) ، ولم يستطع قرا سنقر الإقامة في فارس فتركها ، ورجع منكو برس إليها مرة ثانية (٢) ، وكان سجاوقشاه مريضاً ، فعجّل بالهرب محمولا في محفة ، فتقدم «منكو برس » أمام المحفة ، وقبل الأرض بين قدميه ، وقال : « أنا عبد ... والملك لك ، فله اذا تهرب ... ؟ » .

مثل: « من قصر عن السياسة صغر عن الرياسة ».

وحمل سلجوقشاه إلى المدينة ، وسجنه فى القلعة البيضاء<sup>(٣)</sup> حتى توفى ، فلما وصل قراسنقر إلى همذان ليلتحق مخدمة السلطان الأعظم وجد [س ٢٣٢] منه تشريفاً ملكياً كبيراً ، ثم توجه قرا سنقر إلى آذربيجان حيث انتقل إلى رحمة الله<sup>(٤)</sup> .

و بعد وفاته ، عظم شأن جاولى الجاندار (٥) ، ثم توجه السلطان مسعود من همذان إلى الرى ، لأن السلطان الأعظم سنجر لم يكن راضياً عن عباس واليها فأمر مسعوداً بالتوجه للقبض عليه ، والاستيلاء على الرى (٢٦) .

مثل: « استعن بالصبر على أعمالك ، واستظهر بالزجر على عمالك تبلغ مرادك ، وتعمر بلادك (٧) ».

<sup>(</sup>۱) دَرْنَ عَس ۱۸۷ و دا آ ع ۲۱ ع س ۲ ؛ ,

<sup>(</sup>٢) بوزابه ( ارجم إلى • زن ، س ١٨١ ، و • ١١ ، ج ١١ ، ص ٤٦ ) .

 <sup>(</sup>۳) تذكر في النص الفارسي باسم قلعه سييد د وفي دزن، ص ۱۸۹ باسم ، اسفيددز ،
 وفي ، ۱۱ ، ج ۱۱ ، ص ٤٦ باسم الغلمة البيضاء وكلها يمني واحد .

<sup>(</sup>٤) توق بأردبل سنة ٥٣٥ (٠ زن ، ، س ١٩٠ ) .

<sup>(</sup>٥) ٠٠ زن ٢ ، س ١٩١ .

<sup>(</sup>١١) ، ج١١، سؤه .

<sup>(</sup>۷) د فق ، ورقه ۱۴ ب .

# [ بيتان فارسيان في الأصل ، ترجمتهما : ]

- \_ اصبر طويلا على الأعمال ، واقس بين حين وآخر على العال ،
- حتى تصل إلى منى القلب ومراده ، وتعمر دولتك بالأموال ... !!

فلما وصل السلطان مسمود إلى الرى ، قدم له عباس هدايا مجيبة ، واستقبله أروع استقبال ، وتقدم لأداء واجب الولاء والعبودية له ، فلم يعاقبه السلطان ولم ير من المصلحة القبض عليه ، لأنه كان رجلا محارباً (١) ، فخشى مغبة الأس إذا أقدم على ذلك .

حكمة: « إن حاجة السلطان إلى إصلاح نفسه أشد من حاجته إلى إصلاح رعيته لأنه إذا أصلح نفسه صلحت رعيته، و إذا أحسن سيرته ثبتت وطأته، ثم يبقى له جميل الأحدوثة والذكر، ويتوفر عليه جميل المثو بة والأجر (٢)».

## [ بيتان فارسيان فى الأصل ، ترجمتهما : ]

- \_ إذا أراد الماك صلاح نفسه ، فهذا خير له من صلاح أتباعه
  - ــ فإن هذا يجلب له السيرة الحسنة ، والسمعة الطيبة ،

ويحزل له الئواب يوم الفيامة أيضاً ... !!

وجاء السلطان إلى همذان ، ثم توجه من هناك إلى إصفهان ، وكان فيها الأمير الحاجب عبد الرحمن ، فاتحد معه رؤساء الأمراء في محاربة الوزير عز الملك وأقنعوا السلطان بأن يأخذه معه إلى إصفهان ، ويسلمه إلى الأمير الحاجب تتار .

فلم الله باب همذان توفى عز الملك (٢) ، وأقام عبد الرحمن حفلا

<sup>(</sup>١) لأنه كان يتحارب دائمياً مع الباطنية ( ارجع إلى • زن ، ص ١٩١ -- ١٩٢) .

<sup>(</sup>۲) ، فق ، ورقه ه ۱ - أ.

<sup>(</sup>٣) كان ذلك في سنة ٣٩، ، وخنق عز الملك البروجردي ، خنفته زوجة مؤبد الدين المرزبان وزير السلطان ( ارجم إلى • زن ، ص ١٩٥ -- ١٩٦ ) .

للسلطان لم تسبق إقامته في عهد من العهود ، فقد أظهر فيه أنواع الأبهة [س ٢٣٣] وقدم فيه أفخر الهدايا والهبات .

وكان بوزابه وعبد الرحمن وعباس قد تعاهدوا على محالفة السلطان ، فدعاهم عبد الرحمن ، ولكن بوزابه لم يلبث أن أحضر « محمدا وملكشاه » فجأة إلى باب(١٦) إصفهان ، ولم يكن مع السلطان جيش ، فأمر الأتابك ايلدگز - الذي كان أكثر الأمراء إطاعة له - أن يحضر من آذربيجان وينضم إليه ، ولم يكد ايلدگز يسير ثلات مراحل في طريق بغداد حتى نزل بوزابه في همذان ، ولكن ايلدكز (٢) لم يابث أن وصل على رأس جيش كبير يضم الأمراءوالأبناء ، وانضم إلى ركاب السلطان في كرمانشاهان ، غير أن الثلوج نزلت في حلوان ، بصورة لم يسبق لإنسان أن شاهدهامن قبل في مثل هذه المناطق الباردة في الشتاه (٣)، فأقام السلطان أشهر الشتاء الأربعة في بغداد ، ثم توجه إلى آذربيجان عن طريق « دربند قرابلي » وأودع الملك ارسلان ، وملكشاه بن سلجوق ، اللذين كانا ملازمین لرکابه ، فی قلعة تـکریت لدی الأمیر مسعود<sup>(۱)</sup> حاکم بغداد ، وتوجه السلطان بعد ذلك إلى مراغة ، وجاء أمراء آذربيجان ، الذين كانوا في خدمة جاولي ، للانضام إلى ركاب السلطان (٥) ، ولم يلبثوا أن التحقوا بخدمته فى ميانه بعد بضعة أيام .

<sup>(</sup>۱) ۱۱، في حوادث سنة ١٠٠ ( ج ١١ ، ص ٦٨ - ٣٩ ) و د زن ، ص ١٩٨

<sup>[</sup> المراجم : محد وملكناه ما ولدا محود بن محد بن ملكناه ]

<sup>(</sup>۲) کَذا فی • جت ، و • ع ، و • رس ، و • حس • ولـکن فی • زن ، یذکرمکان الآنابك ایلدگر • جاولی ، .

<sup>(</sup>۳) دزن ، س ۱۹۹ – ۲۰۰

<sup>[</sup> المراجع : ارسلان هوأرسلان ظفر الدين عجمه وملسكتاه موملسكتاه بن سلجوق بن محمد

<sup>(؛) ﴿</sup> زَنْ ، مسعود البلال وق ﴿ ١١ ، مسعود بن بلال .

<sup>(</sup>ه) د زن ، س ۲۰۰ ،

مثل: « من أصلح نفسه لله صلحت رعيته ، ومن أطاعه فى أمره ونهيه وجبت محبته وطاعته (١) »

وكان الساطان فى ذلك الوقت قد قرب خاصبك بك ارسلان بن بانسكرى ، فشق ذلك على أمراء حضرته وأخذوا يدبرون المسكائد لقتله ، وشكوه إلى جاولى حتى أفسدوه عليه أيضاً ، واشترك معهم فى ضرورة أسره ، فترامى الخبر بذلك إلى سمع السلطان ، فأرسل رسالة إلى جاولى يقول فيها : « لقد طلبتك لدفع العدو ، خاولت القضاء على ...!! » .

[ بيت شعر (۲) عربى فى الأصل ] أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رمانى

فالتمس جاولى الأعذار ، و برأ نفسه من هذا القصد السيء، وأمر [س ٢٣٤] السلطان خاصبك بالذهاب إلى الميدان و إظهار مهارته فى الفروسية لجاولى ، حتى يكون للسلطان عذر فى إعزازه وتقريبه ، والترحيب به وتدليله ؛ فلما أبصر جاولى طريقة لعبه للكرة ، وكيفية إجرائه للحصان ، تعجب تعجباً شديداً ، واعترف بأنه لا وحد له نظير فى سائر الأقطار .

مثل : « من أسهر عين همته ، بلغ كنه فـكرته »

وأمر جاولى بإكرام خاصبك ، وتقديم أفخر أنواع التشريف له ـ من حصان وطوق وتاج مرصع وحلل ثمينة ـ وأرسله إلى بلاط السلطان مبحلا<sup>(٦)</sup>

<sup>(</sup>۱) د فق ، ورقهٔ ۱۵ –۱۰

<sup>(</sup>٢) من ظلم مالك الأزدى [ ارجع إلى تاريخ الأدب العربي لنبكلــون ص ٣٤ ]..

<sup>(</sup>٣) ارجع إلى • رس • في ذكر السلطان مسعود .

وجاء من « ميانه » إلى « زنجان » ، وكان الملك سليمان قد نزل بأنبط (٢٠) قادما من ناحية أعلم ، هو وعباس ومعهما جيش كثير العدد ، وكان بوزابه هناك أيضاً ومعه الملكان محمد وملكشاه إ بنا السلطان محمود ، وكان جند السلطان يخشونهم فاحتمى السلطان بحمى الرحن ، ولم يأبه بوجودهم .

[أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

ــ وليست هناك شربة بلا غصة ، ولا توجد حلاوة بلا مرارة

فاعلم أن الراحة والتعب والنور والظلمة
 متلاحقة كالسبعة عشر والثمانية عشر

فلما اقترب السلطان منهم جداً ، حدد وقت الفجر موعداً للقتال ، فتوجه الملك سليان في المساء إلى ارى وشعر بذلك عباس ، فتوجه لتوه في إثره ، فلما ترامى الخبر إلى سمع بوزابه ، خاف وقال : « إن تحت هذه الحركة المفاجئة سراً خفياً » وحاول في اليوم التالى أن يلحق بركاب الملكين في طريق إصفهان ، فأرسل السلطان الأمير جاولى على رأس جيش كبير في إثرهم ، فلم يدركهم ، ورجع نانية (٢).

 <sup>(</sup>۱) من مثنوی ، لبلی ومجنون ، لنظای الگنجوی فی ، ختم الدکتاب ، ( خمه ٔ نظای طبران ، س ۲۷۷ ) .

<sup>(</sup>٢) مكذا ضبطها ياقوت في معجم البلدان .

<sup>[</sup> المراجع : سایان الذکور هذا هو سلیمان بن محمد بن ملکشاه أخو السلطان مسعود ] (۳) د تگی ، س ۴۶۶ ، و ، زن ، س ۲۰۱ — ۲۰۲ .

ثم سار السلطان من أنبط فى طريقه إلى الرى ، ونزل فى « آخُر رستم » بالقرب من باب الرى فهرب عباس إلى « أردهن » بينها خف الملك سلمان لاستقبال السلطان ، وتقبيل الأرض بين يديه ، فأكرم السلطان وفادته ، والتحق بخدمة السلطان فى الرى ، وكان يحضر ممه فى المجلس ، ويذهب معه إلى الميدان ، ولسكن الأمير الحاجب عبد الرحمن والأمرا ، الآخرين قالوا للسلطان : « إن هذا الملك أخوك ، وأخو الملك يكون عادة خصا للعرش ، فلا ينبغى أن تطمئن إليه ، فقد تخدعه جماعة ، وتدفعه إلى العصيان ، فيعلن الثورة فى ناحية من النواحى ، ويكون مصدر قلق لنسا » .

فأثر هذا الكلام فى السلطان ، فأمر - بعد شهر - بحبس سليان فى الحجرة التي كان يقيم فيها<sup>(٢)</sup> .

ثم تشاور عبد الرحمن مع عباس ، وزاد فی ترغیبه ، فجاء عباس من « أردهن » وانضم إليه .

ولما رجع جاولى من مطاردة بوزابه ، أودع السلطان لديه ابنه ملكشاه الذي كان من زوجته «عرب خاتون » وجعله أتابكا عليه ، بعد أن أحضره له من قلعة برجين (٢) ، وأرسل سلمان إلى قلعة فر"حين (١) .

<sup>(</sup>١) ارجم إلى • جت • ورسالة الجوبني ف ذكر هذه الحادثة .

<sup>(</sup>٢) ﴿ تَكُ ﴾ ص ٦٦ ؛ ، د زن ، ص ٢٠١ ، وكان ذلك في سنة ٤١ ه ه .

<sup>(</sup>٣) كذا في ﴿ أَنْ عَالَى هِي قَلْمَةً بِينَ بِرُوجِرِهِ وَكُرْجِ ( ﴿ أَنَّ جِ ۗ ١ سِ ٢٣،٣٩١ )

<sup>(</sup>٤) ذكر هذا الموضوع مراراً فيما بعد ، ويعلم من ذاك أنه كان قريباً من كا إنه اثني كانت موضعاً بين جرباذقان وهمذان ، ويختمل أن يكون • برجين • و • فردين • و • فرزين • التي ذكرت في هذا الكتاب بضم مرات اسما لمسكان و حد كان قلمة على باب كرج، ولو أن السكامة ذكرت في المسكاب باسم • فرحين • إلا أنه بغلب على الظن أن الصواب • فرجين • بالجيم لا باخا، ، كا يبدو أن • برجين • و • فرزين • شكلان آخران انفس الاسم .

ثم توجه السلطان والأمراء إلى باب همذان ، بينها توجه جاولى إلى ناحية آذر بيجان ، وقد شرفه السلطان ، وخصه بخلمة ثمينة ، تليق برجل عاقل مثله ، فريد فى عصره ، فلم تمنح — مثل هذه الخلمة — لأحد غيره من زملائه .

# [أبيات فارسية في الأصل(١)، ترجمتها: ]

- \_ اعلم أيها الآخ أن الرجل العاقل ، يستطيع أن يؤدى للملك جميع الأعمال
  - فيكون أولا تطلا مظفرا ، فلا يهرب من العدو وقت القتال
- ــ ويكون ـ ثانيا ـ رحمًا مع أتباعه ، يرعى الشيوخ ويحوطهم بالأفضال
- ولا يكون عسكا مقتراً ، لأن الثمار ينبغي أن تسقط من الأغصان [س٢٣٦]

فلما وصل جاولی إلى زنجان احتجم، ولكن السلاح وقع على عرقه، فقطمه فمات<sup>(٢)</sup>.

#### [ بيت فارسى في الأصل ، ترجمته : ]

ـــ إذا اعوج سير الفلك في مداره ، فلا نفع في سرعته أو تمهله ...!!

[ بيتان فارسيان في الأصل(٢) ، ترجمتهما : ]

- \_ إن العجلة لاتشمر لك إلا ندما ، فلا تبذر بذور العجلة في الحديقة
  - فالمجلة تذهب ماعند الإنسان من فضل وعتل

كما يصير السف كلبلا من الصدأ ...!!

وعين الساطان بعد ذلك الأمير عبد الرحمن أتابكا لابنه ، وأسند إليه ولاية كنحه وأران (١٠) .

<sup>(</sup>۱) د شه ، ص ۱۹ م ، ۱۲ س ۱۲ س ، ۱۸ ( ۱۸ س

۲۰ کانت وفاته فی جادی الآخرة سنة ۱؛ه ه ( و زن ، س ۲۰۳ — ۲۰۰ ، ۰
 دا ۱، ج ۱۱، س ۷۷ ) .

<sup>(</sup>۳) د شه ، س ۸۹۹ ، س ۲۰ و ۲۰ .

<sup>(</sup>٤) • ژن ، س ۲۱۹ ، و د ۱۱ ، ج ۱۱ ، ص ۲۹ .

مثل: « من نظر فى العواقب ، سلم من النوائب (1) » [ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

ـــ إن من ينظر في عواقب الأدور ، ينجى نفسه من نوائب الدهور

وأرسل عبد الرحمن عدداً من الأمراء في ركاب ابن السلطان إلى أران ، وأقام هو في الحضرة السلطانية ، وكان يقول السلطان دائماً: « إن بوزابه تابع لائق ، فلا ينبغي أن ينفر من حضرتك أو يبعد عن خدمتك ، وسنوف أذهب وأحضره للالتحاق بخدمتك » .

مثل: « من استصلح الأضداد بلغ المراد »

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

يبلغ الإنسان كل مراد ، إذا استصلح الأعداء والأضداد ...!!

فأذن السلطان لعبد الرحمن فذهب إلى فارس ، ثم توجه السلطان إلى همذان ، وسار منها إلى جرباذقان ؛ حيث كان يوجد الملك محمد ، وهناك قابله عبد الرحمن و بوزابه على باب المدينة ، وقبلا يديه ، وشربا الشراب بضعة أيام في ضيافته ، ثم سار الملك محمد و بوزابه إلى باب همذان عن طريق كابله ، بينم سار السلطان عن طريق آخر فلما وصلوا إلى همذان زوج السلطان أبنته ، گوهر خاتون ، التي كانت في عصمة الملك داود \_ للملك محمد ، وجعله ولياً لعهده (٢) ، وعين بوزابه حاجبا وأتابكا للملك محمد ، بموافقة الأمير الحاجب عبد الرحمن ، [س ٢٣٧] وظيفة وحصه من أنواع التشريف بما كان جديراً به (٢) ، وأسند بوزابه (١٤) وظيفة

<sup>(</sup>۱) و فق ، ورقة ۱۲ ب .

<sup>(</sup>۲) دزن، بی ۲۲۲،

<sup>﴿</sup> المراجع : المقصود بالملك عمد هو محمد بن محمود بن محمد بن مذكمهاه ]

<sup>(</sup>۲) و تنگی د س ۲۷؛ .

<sup>(</sup>٤) في د جت ، عبد الرحمن .

نائب الحاجب للمباس حتى يكون فى حضرة الملك ، وأسند الوزارة إلى تاج الدين بارس ، ثم توجه (١) فى ركاب الملك محمد إلى فارس .

مثل: « من كثر اعتباره ، قل عثاره (٢٠) ».

[ بيت فارسى فى الأصل . ترجمته : ]

إن كل من ينتصح بأفعال الزمان ، تبعد درلته عن الزوال والنقصان

وأراد عبد الرحمن أن يدهب إلى ناحية كنحه وأران ، فالتمس من السلطان أن يرسل معه الأتابك شمس الدين ايلدكر ، وخاصبك ، و بها، الدين قيصر ، لأنه لم يكن يطمئن لبقائهم في حضرة السلطان بعد دهابه

مثل: « من ترك حزمه ، أعان خصمه »

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

ــ كل من يتهاون في الحزم والعزم ، يقدم مساعدة كاملة للخصم

وذهب السلطان إلى بغداد ، وفى معيته عبياس ، وتاج الدين الوزير ، أما الأمراء الذين كانوا قد ذهبوا مع عبد الرحمن ، فكانوا جميعاً متحدين ، مستعدين للتضحية ، وكانوا يعرفون مادار بين عبد الرحمن و بو زابه من أحاديث ، وكانوا قد قالوا للسلطان : « لن نبقى على عدوك عند ما تتهيأ لنا الفرصة » .

مثل: « من لم يستشر لم يستظهر » .

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

كل من يذهب في عمل دون مشورة ، لايجد ـ في الحقيقة ـ التأييد والنصر

<sup>(</sup>١) يىنى بوزايە .

<sup>(</sup>۲) ، عنى ، ورؤة ١٦ ب .

و بعد وقت قصير وصلت الأنباء فجأة إلى بغداد، بأنهم قد قتلوا عبد الرحمن في مقابل وگنجه ، بينها كان يرسل الجيش إلى شمكور (١) ، وأن خاصبك قد أصبح أتابكا لابن السلطان .

مثل: « من أحكم التجارب ، أحمدَ العواقب (٢) » .

[ بيت فارسى في الأصل ، ترجمته : ]

\_ تحسن عاقبة الشخص الذي يحكم كل تجربة يتموم بها

ولم يعاقب السلطان ابن عبد الرحمن --- فخر الدين \_ ولكنه عزله عن ولاية بغداد وأسند إليه أمر خلخال .

<sup>(</sup>۱) د زن ، س ۲۱۶ - ۲۱۷ ، و ۱۱ ، فی حوادث سنة ۱۱ ه ( ج ۱۱ ، م ۷۷ ) .

<sup>(</sup>۲) ۱۰ فق ۱۰ ورقة ۱۹ ب

<sup>(</sup>r) كذا في الأصل وامل الصعيع · أصيب · ·

<sup>(</sup>٤) د فق ، ورقة ١٥ ب - ١٦٠ أ.

وحيما وصل نبأ قتل عبد الرحن إلى بغداد ، كان عباس متفقاً مع الخليفة المقتنى على القبض على السلطان عند خروجه لصلاة العيد فى الصحراء ، ولكن حدث أن نزل سيل عظيم يوم العيد ؛ بحيث تعذر الخروج من المنزل ، فدفع الله تعالى هذا الشر عن السلطان ، ثم علم بعد أسبوع أن « عباسا » شعر [س٢٣٩] بافتضاح المؤامرة ، وأنه قد عزم على الهرب ، فدعاه إلى القصر وقبض عليه ، ثم أمر رجاله ففصلوا رأسه عن جسده ، وألقوا جثته من حائط الحديقة إلى شاطىء دجلة (١)

مثل: « من كَثَر ظلمه واعتداؤه ، قَرْبَ هلكه وفناؤه » .

[أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها:]

ـــ لا تزرع بذور السوء متى استطعت،

لانك إذا زرعتها أعطاك الدهر ثمرة ما زرعت ...!!

ـــ وإذاكان مرشد الشخص أعمى ، فإنه يبقي حائرًا في الطريق الطويل<sup>(1)</sup>

\_ والشخص الذي يحترف إراقة الدماء، يمتليء قلب خصمه بالحتد عليه

ـــ ويراق دمه في النهاية ، كما أراق دماء خصومه ١١٠٠٠

وكان بين قتل عبد الرحمن وعباس شهر واحد . ثم عزل السلطان تاج الدين ، وأرسله إلى فارس ، وأرسل إلى بوزابه رسالة يقول فيها : « هل رأيت ما حدث للفائك ؟ فإذا كانت لك رغبة في اللحاق بهم ، فباسم الله أقضى عليك »

مثل: « من لم يعتبر بالأيام لم ينزجر بالملام (٢٠) »

كل من لم ينصحه الدهر ، فإنه لا يتأثر باللوم .

<sup>(</sup>۱) ، زن ، س ۲۱۷ ، ، ۱۱ ، ج ۱۱ ، س ۲۱ س ۷۷ ، وکان ذاك فی ذی الفعلة سنة ۵۱۱ هـ .

<sup>(</sup>۲) د شه ۲ می ۱۹۰۳ ، س ۲۸ ،

 <sup>(</sup>٣) ، بق ، ، ورقة ، ب – ٦ أ .

وأسند السلطان الورارة إلى مؤيد الدين الطغرائي (١) الذي امتار بكمال الفضل ، وجمال المدل ، وغزارة العلم ، فوضع دواة الوزارة أمامه ، بعظمة نامة ، وكان له حظ وافر ، وقسط كامل من العلم والأدب والشعر وانعة العرب ، وكان رينة لتاج السلطان وحلية لعرشه .

وقد أنشد هذه القصيدة ، وهي ثمانون بيتاً من الشعر العربي أمام [ س٠ : ٢] السلطانَ ، وفي حضرته ، وفيا يلي أبيات من مطلعها ومقطعها :

## [ مختارات (٢٠) : شعر عربي في الأصل ]

نظرى إلى لَمْعِ الوميضِ حَنِينُ وَتَنفُّسِي لَصِباً الأصيلِ أَنينُ أن الحبايل والسُّهَامَ عُيونُ مَلِكِ لَهُ رَبُّ السَّاء مُعِينُ جَدُّ الْمَنِيخِ بِيابِهِ مَيْمُونُ ملكوا رقاب العالمين ودينوا والهندُ مَرَ بطُ خَيلهمْ والصينُ تحت العَجاج بوارقٌ ودُجُونُ والدهرُ مُقْتبلُ وآدمُ طينُ يأوى إليهِ النصرُ والتمكينُ

مَا كُنتُ أُعَلَمُ قَبَلَ نَازَلَةٍ الْحِتَى ولقد سَلَبتُ مَرَاحَهُنَّ إِلَى حَمَى مسعود الميمون طائره الذي ملكُ الماوكِ ابنُ السلاطين الأُولىٰ ركزوا ببَرْقَةَ والصميدِ رماحَهُمْ ملكوا الأعنَّة والأسنَّة والظُّمَ تَجِدْ تُورُورتَ كابراً عن كابر الملكِ مأوىً في ظلالِ لواثيه

<sup>(</sup>١) يبدو أن المؤلف خاط بين مؤيد الدين الطغرائي ، وشمس الدين أبو النجيب الدركزيني الذي ظفر منصب الوزارة بعد تاج الدين ، فإن مؤيد الدين الطغرائي ، كما يتضح من جلة كتب التاريخ ، قد قتل سنة ١٤ ه ه ( يغي قبل ذلك بُنانية وعشرين عاما ) ارجع آلى • زن ، س ١٣٣ ، و أا ، ج ١٠ ، ٣٩٦ ، وتوجد ترجته أيضاً في تاريخ ان خلسكان ، في حرف وح ه وقد أسند مسعود إليه الوزارة في سنة ١٣٥ ، وكانت مدة وزارته سنة وبضمة أشهر ففط .

<sup>(</sup>٢) ديوان الطغرائي ، طبع القيطنطينية ص ٥ – ٨ ، وعنوان هذه القصيدة في الديوان هو : وقال يمدح السلطان أيا الفتح مسعود بن محمد ، وقد استوزيم في سنة ١٢٥ .

وَبْظَانَهُ بَعْنَا حِهِ حِبْرِينَ (۱)
ووزيرُه من أهلِه هارونُ (۲)
قضي القضاء وكُونَ التكوينُ
مَهْماً حياةً الورى ومَنونُ
مولاك وهو بما نحيب ضمين
إقباله بطاوعها مفرونُ
خطْباً إذا دبَّرْ بَنُوه يَهُونُ [م ٢٤١]
والعبد خَوَّارُ القَنَاةِ مَهْدِينُ
كُلَّ الأنام فأين أفريذونُ (۱)
تأبى التَّوشُطَّ والتوسُّطُ هُونُ
ظَناً ... وَظنُّ الألمِي يَقِينُ

مشى المون العليد تحت ركابه باخير الشد الله أزر حلاله بالمها الملك الذي بجسلاله مرضاته تخيي وير دي سخطه الله يحبل عملك (١) إنه الله يعبل عملك (١) إنه واطلع عليه براية منصورة أبنى الملوك الصيد على مقر سريركم علم المولة الضحاك عم بلاؤها أبغى الماليت المناب الملا وسجيتى واسلم الأدراك فيك ما أمّلته واسلم الأدراك فيك ما أمّلته واسلم الأدراك فيك ما أمّلته واسلم المدراك فيك ما أمّلته

فوا أسفا على ذلك العصر الذى كان الشعراء فيه يقولون هذا الشمر ، فهم على عهدنا لا يستطيعون إنشاء مثله ، وقد اقترن أمر الوزارة بالضعف والهوان ، فأصبح لا يصير وزيراً إلا من اشتهر بالفساد والفجور و إراقة الدماء .

حكمة: « آفة الملوك سوء السيرة ، وآفة الوزارة خبث السريرة ،وآفة الجند مخالفة القادة ، وآفة الرعية مفارقة الطاعة (١٦) » .

<sup>(</sup>١) يقصد جبريل عليه السلام.

<sup>· (</sup>٣) يزيد به الـــلظان • محمود ، أخا مـــمود .

 <sup>(</sup>۳) فی هذا البیت إشارة إلى قوله ثنالی \* واجعل لی وزیرا من أهلی ، هرون أخی ، .
 اشدد به أزرى ، سورة طه ، آیه ۳۰ – ۳۲ .

<sup>(</sup>٤) يريد به البلطان سنجر عم مسود .

<sup>(</sup>٥) المراجع : الصحائة في الأساطير الفارسية مثال لاشركما أن أه يدون مثال العدل والحير

 <sup>(</sup>٦) و فق ، ورفة ١٦ - ١٠.

#### [أبيات فارسية في الأصل(١) ترجمتها: ]

- \_ إذا أصبح الماك ظالماً ، فإن الدنيا جميعها تسعى إلى الخلاص منه
  - ــ ويستحق اللعنة بعد مرته ، ويصير اسمه الملك الفاسق اللعين
- وكل الك يساك طريق السوء ، ينبغي أن تنفض اليدين من استصلاحه "
  - \_ ولسوف يتفرق أتباء، من دياره ، ولا يتردد الخلصون على بابه

فوا أسفا على عصر مسمود الذى لم يكن فيه شخص بؤذى فقيراً ، رغم كثرة ماكان فيه من الحروب والخلافات .

ولما وصل تاج الدين إلى فارس ، وسمع بوزابه هذه الأنباء ، جمع بوزابه جيشاً وأحضر ملكشاه ومحمداً إلى إصفهان ، وانضم إليه « غلبك » حاكها ، ثم أجلس الملك محمداً على العرش ، وضرب له النوبات الخمس " ، وكان السلطان قد وصل إلى باب همذان قادماً من بغداد ؛ وكان جيشه قليل العدد ، فكان برسل شخصاً في إثر آخر إلى خاصبك ، يدعوه إلى الإسراع إليه بالمدد ، وأن يجيء بجيش أران جيعه ، ومعه الأتابك ايلدگز ، والأمير شيرگير أخى الأتابك ارسلان ابه ، وجيش آذر بيجان .

ومن محاسن الصدف أن بو زابه حينا كان يسير من إصفهان ، كان[ ٣:٢] يتحرك ببطء ، ويهيىء مقاماً في كل منزل ينزل فيه ، فلم يكد جيشه بصل إلى گوراب (٢) ، حتى كان جيشا أران وآذربيجان قد وصلا إلى همذان ، فأمى السلطان الجند بأن يحطوا الرحال في ميدان ه ديه بيار » ثم توجه السلطان في اليوم التالى – على رأسهم إلى مرعى (قراتگين (١)) فلما وصل إلى المرعى

<sup>(</sup>۱) د شده س ۱۹۵۲ می ۱ - ۲ ، ۷ - ۱۰ .

<sup>(</sup>٢) كان ذلك في سنة ٢٤٥ هـ ( • زن ، س ٢١٩ ) .

<sup>(</sup>٣) في ﴿ جِنَّ ﴾ كُورآبٍ ، ويتونُّه إن هذا المقام يقم على حدود كرج وسلاخر .

<sup>(</sup>١) على من همذان على مرحلة و زن ، صر ٢١٩ .

محوطاً بيمن الله ورعايته ، جاء بوزابه لقتاله في قرية «كهران » فنشبت الحرب عند ذلك ، وكانت حربًا طاحنة ، بذل فيها بوزابه وأتباعـــه جهداً كبيرًا ، وشوهوا ميسرة السلطان، ثم وجدوا بوزابه في النهاية مترجلا في وسط المعركة ، فعرفه خادم من أتباع حسن الجاندار - كان يدعى سياهى رستم - وكان قد إشتغل في خدمة بوزابه أيضاً . فقال بوزابه لسياه هذا « لو أعطيتني حصائاً فإنني سأعطيك نصف ملك فارس » ولكن سياه حله إلى حسن الجاندار الذي قاده أسيراً إلى السلطان (1) .

, 6C -= x مثل: « من جحد النعمي ، فقد الحسني (٢) » . e die then the

[ بيت فارسى في الاصل ، ترجمته : ] رَيْ رَالْهُ سَاا بِهُ عُمْ إِذَ

ـ كل من يكفر بالنعمة سريعا ، لا يميبه خير مطلقا ﴿ رَبُّ لِللَّهُ مِنْهُ مِنْهِ مِنْ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ فأعطى السلطان سيفه الخاص لخاصبك فشطره ينجيفين. ؛ وأرسل الرأسه إلى بغداد ، فعلقوها على باب قصر أمير المؤمنين (٦) المفتنى نهيري المرجوج الله مثل: « من جارت قضيته ، دنت منيته أنسهر ملفاسا المبتلمين و شالبدية [ أبيات فارسية في الأصليم تؤخيمان آري . ﴿ كُلُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

كل شيطان يطول به الزمان ، ويمتد بالقول السيئ منه اللسان (١٠٠٠) المسلمة بناه السيان (١٠٠٠)

ينطنيء مصباح العقل أمام عينه ، ويسلب الضيام (زروجه وقلبع (١٠٠٠) إنهار

\_\_\_ يعنى حبيل المنافق النبي الذي يكون ورقه سما وتمره حنظلا \_\_\_ وإن اليد لتابتعد دائما عن الغصن ، الذي يكون ورقه سما وتمره حنظلا \_\_\_\_

<sup>(</sup>١) وزن و س ۲۲۰ ويقول د ١١ ؛ إنها في سنغ ١٤ م. هم ، ج ١٠١ ي س ٧٨ ،٠

<sup>(</sup>۲) د فق ۲ ورقة ۹ س . 

<sup>(</sup>٣) د زن ، س ۲۲۰ و د ۱۱ ، في سنة ٢٠١٠ و يج لول عرب ١٨٠ ريم ، ١٠٠٠

<sup>(2) + ¿ ;</sup> e e ! ! + m ; t : e . ( 1 ) د فق ۲ وقة ۱۰ ب .

<sup>(</sup>٥) د شده س د ۱۸۲ ، پي ۲۸۶ ره ، ۱۱ س ، د ۱۲ و رسه د ن ن د (۵)

<sup>(</sup>٣) هشه باس ۱۸۷۷ پاس تا ۱۰ 

ولن يعمر في الدنيا الإنسان ، لأن الإنسان سيموت ولو عمر طويلا

فإذا كنت عادلا وتقيا ، فسوف تجد بعدلك الثناء من الجميع

\_ وإذا كنت سيء الظن مسيئًا ، فسوف يجيئك التقريع من السهاء(١)

[س ۲٤٣]

ـــ وسوف ينقضى هم القلب ونعيمه سريعا

لان الزمان بحصى أنفاسنا دا ممارى

عَمْ وَقَدْ يَجْمُعُ شَخْصَ كُنْزًا مَنْ هَذَا القبيل ، ثم يأتَى شخص آخر ويأكله(٢)

ب وأنت تتخلص من الروج والجسد فى لحظة واحدة

وحسبك أن تكون عظيماكبير النفس

ورجع كل من الملكين ، وذهبا إلى فارس ، وجاء السلطان إلى باب همذان وترل في القصر القديم في (كوشك كهن) وكانت هذه الحرب في سنة ٤٥ه (٢). ثم ذهب السلطان في شتاء تلك السنة إلى ساوه ، وتوجه من ساوه إلى آذر بيحان ثم رجع إلى همذان في نهاية الصيف ، وتوجه بعد ذلك إلى بغداد ، في آخر خريف سنة ثلاث وأربعين وخميائة . في شهر شعبان . وكان خاصبك يقنع السلطان بألا يرى عمه ، لأنهم كانوا يروون أن السلطان الأعظم سنجر كان قادماً لقتل خاصبك ، ومعاتبة السلطان مسعود على إعلاء شأن خاصبك ، و إسناد أمر العراق وأران (٥) إليه ، وكان خاصبك يشعر بذلك ، ولكن الرأى استقر في النهاية على أن يذهب السلطان مسعود ومعه أمراء الجيش إلى لقاء عمه ، وأن يقيم خاصبك والأمراء الآخرون في أسد آباذ ، ومعهم العتاد والجيش حتى يعود السلطان .

مثل: « من غَرَسَ شجرةَ الحُمْ اجتنى ثَمَرةَ السِلْمِ (٢٠ ».

<sup>(</sup>۱) د شه، س ۳۶۱ به ۱۵ – ۱۲ .

<sup>(</sup>۲) د شه ه ص ۲۰۱۵ ، س ۲۳ .

<sup>(</sup>۳) د شه ۱۶ س ۲۰۲۳ ، س ۲۲ ،

<sup>(</sup>٤) د زن ، و د ۱۱ ، سنة ۲ ؛ ه .

<sup>(</sup>ه) درزن عص ۲۲ عاد ج ۱۱ ع ص ۸۸ و ۹ .

<sup>(</sup>٦) و فق و روقة ٩ ب.

وذهب السلطان مسمود على هذا الأساس ، وأرسل الأتابك خاصبك هدايا عظيمة للسلطان الأعظم سنحر ، وقدم له خدمات جليلة حتى رضى عنه (١) . مثل : « جود الرجل يحببه إلى أضداده ، و بخله يبغّصه إلى أولاده (٢) » .

[ بيتان فارسيان في الأصل ، ترجمتهما : ]

- \_ إن كل من يمديده بالعطاء ، يجعل عدوه يجلس أمامه كالصديق
- ــ والبخل يجعل الابن عدوا ، فالبخيل ذليل . . . وفي عداد الاخساء

وقد أقام السلطان مسمود ثمانية عشر يوما على باب الرى فى حضرة عمه ، فحظى بالتدليل والتشريف ، وقوى به أمراء خراسان ، كما حظى رفاقه بمثل هذا التشريف .

مثل: « المؤاساةُ أفضلُ الأعمالِ ، والمدارةُ أجملُ الخصالِ (٢٠ » . [ مُن ٢٤]

[ بيت فارسى فى الاصل، ترجمته : ]

\_ أفضل الأعمال المؤاساة ، وأجمل الخصال المداراة

ورجع مسعود من الرى فى منتصف رمضان ، ثم توجه إلى بغداد ، وعاد السلطان الأعظم «سنجر» إلى خراسان ، وفى صغر سنة أربع وأر بعين وخسمائة ، توجه مسعود من بغداد إلى باب همذان ، وذهب فى شهر رجب من هذا العام إلى ساوه ، ثم توجه فى آخر شوال إلى آذر بيجان ، وأقام شهرين فى ناحية « دول » على بعد مرحلة من تبريز . وكان الملك محمد بن محمود فى « أرمى (١٠) » ، وكانت بنت

<sup>(</sup>۱) وزن عس ۲۲۱ .

<sup>(</sup>۲) د فق ۲ ورثة ۹ س.

<sup>(</sup>۴) ، فق ‹ ورقة ۹ ب .

<sup>(؛)</sup> المراجم : بالضم ثم السكوت وكسر الميم هكذا ضبطت السكامة في معجم البلدان . وهي أورمية وهذا الفظ الأعاجم .

السلطان «گهر خانون » فی عصمته ، وکانت بینهما وحشة ، فأرسل السلطان « الرشید جامه دار » و « موفق گرد بازو » لیحضرا «گهر خاتون » فجاء الملك محد ــ أیضاً ــ إلى بلاط السلطان .

مثل: « أحسن الآداب ما كفك عن الحارم ، وحثك على المكارم (١) »

# [ بيتان فارسيان في الأصل ، ترجمتهما : ]

- \_ الادب خير من المــال والاصدقاء ، والطبع الحسن أفضل من جميع الفرناء
  - ــ. فـكل من يجعل كلامه لطيفا ، يصير قلب الصخر الصلد عليه عطوفا ...!!

ثم جاء السلطان فى فصل الصيف ، فى شهر صفر سنة خمس وأربعين وخسمائة ، إلى باب همذان ، وتوجه بعد ذلك فى فصل الشتاء فى رجب من نفس العام (٢٠) إلى ساوه .

#### [ بيتان فارسيان في الأصل(٢) ، ترجمتهما : ]

- حينا يل الملك العرش يجب أن يكون منذ البداية سلم الجسم آمنا من الاعداء
  - وأن يكون عاقلا يتعفف عن اغتصاب الأموال طمعا ،

حتى لايزيد ذلك في آلامه وحرصه وأحقاده

وفى آخر شوال من هذه السنة ذهب إلى آذربيجان مرة أخرى ، وحاصر مراغه ، وفتحها فى يومين ، وخرب سور المدينة ، وكانت بين خاصبك بلنكارى، والأتابك «ارسلان ابه»وحشة ، فتوسط الأمر ، بينهما ، وأزالوا الوحشة ، [سه ، ٢] وقابل كل منهما الآخر على باب قلعة «روثين» (١٠) ، ثم رجع السلطان ، ووصل

<sup>(</sup>۱) دفق، ورقه ۱۹.

<sup>(</sup>۲) د زن ، س ۲۲۲ .

<sup>(</sup>۲) حشه، س ۱۲۱۹ ، س ۱۷ — ۱۸ .

<sup>(</sup>٤) اسمها بالفارسية • روئين دز ، تال • أا ، هي قلمة قرب مراغة وهي من قلاع آذربيجان ، من أحين القلاع وأمتمها ، لا يوجد مثلها ( • ١١ ، ج ١ ، ص ٣٢٧ ) •

إلى همذان ، ثم توجه إلى بغداد فى فصل الخريف ، من سنة ست وأربعين وخسمائة ، وهناك تمتع برياضة الصيد ، وأبدى نشاطاً كثيراً ، وكان ملكشاه فى ركابه ، فخصه بالتشريفات الكبيرة ، وأعطى الأمراء هبات جزيلة (١).

مثل: « عادة الكرام الجود ، وعادة اللئام الجحود<sup>(٢)</sup> ».

### [ بيت فارسى في الاصل ، ترجمته : ]

كل من ليس عنده شيء من الجود والحياء
 فإن موته أولى من عناء بين الاحياء ... ۱۱

وجاء في أوان الربيع إلى همذان ، ونزل بالقصر الصغير ، وكانت الدنيا قد أسلمت إليه العنان ، فأطاعه أمراء الأطراف ، وانقادوا إليه ، وقهر الخصوم وصار الجيش مجهزاً بالمدة والعتاد ، وأصبحت الرعية في رفاهية وهناء .

#### [ أبيات فارسية في الإصل ، ترجمتها : ]

\_ إذا خفق قلب الملك بالحب، فإن الفلك يجعل كل الامور من حوله سعيدة

ـ وما أسعد الملك العادل المطيع نه ، الذي تسعد بفضله قلوب رعيته

\_ ومن الواجب أن يكون البلك عنل راجح ، حتى يحنو على الشيخ والشاب<sup>(١)</sup>

وفى جمادى الآخرة سنة ست وأربعين وخمسائة (١) ، ظهرت على الملك علة يسيرة ، وكان « أبو البركات الطبيب (٥) » قد وصل من بغداد ؛ فاشتغل

<sup>(</sup>۱) د زن ، س ۲۲۲ ، ۲۲۷ .

<sup>(</sup>۲) ۱ فق ۲ ورقة ۹ ب

<sup>(</sup>٣) ، شه، ص ۱٤٥٥ ، س ١٩ ، ٢٥٠

<sup>(</sup>٤) ورد في ۱۱۰ و د زن ، و د جت ، و د تك ، أن هذا المرس كان فيسنة ٤٧ه

<sup>(</sup>٠) هو أوحد زمانه أبوالبركات هبة الله بن على بن ملسكا البلدى الطبيب ( أرجع في شرح ماله الى مبون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة — ج ١ ، س ٢٧٨ إلى ٢٨٠ —

وارجِم أيضاً إلى تاريخ الحكاء لابن القنطى طبع لينزج س ٣٤٣ ـ ٣٤٦ ) .

هو والأطباء الآخرون ـ الذين كانوا في البلاط ـ بمعالجته ، ولكن المرض اشتد أسبوعاً ، ثم انتقل السلطان إلى رحمة الله ، في ليلة غرة رجب ، في القصر الجديد الذي كان قد بناه في وسط الميدان ، ونقلوه في نفس الليلة إلى همذان ، حيث دفنوه في مدرسة سر برزه (١) .

وقد قال سيد أشرف المرثية التالية ، وأنشدها في حضور أمراء الدولة :

[ مرثية (٢) ؛ ترجيع فارسى فى الأصل ، ترجته : ] [س ٢:٦] ( البند الأول ) :

- لقد مات ملك العالم . . . ونحن صامتون هكذا
   فأين آلاف الاصوات للبكاء والذحيب عليه ... ١١
- فيا أيتها المسكوكات ... افد بتيت بغير عيار ، فلم يعد لك فائدة ويا أيتها الخطب ... لفد ستط عنوانك ، فلن توجهين ؟ ١.
  - ــ ویاسیف ... أقطر دما جزنا علی فراق قبضة مسعود لك ویا طبول ... زمجری اضطرابا علی ذهاب رایة أبی الفتح
- ويا أيتها السلطنة المشرقة كالصبح شتى الثياب حزنا عليه
   ويا أيتها المملكة المظلمة من بعده . . . قصى الشعر حتى الآذن ألما على فراقه
  - \_ ويا سهم السهاء ... مزق عنان الافلاك
  - ومزق درع الملك فلا يصلح لأحد من بعده ... ١١
  - ــ وياتاجا ... ازدرد التراب مادام عقد الملك قد انفرط وياعرش السلطنة ... اشرب السم ما دام الملك قد مات ...!!

<sup>(</sup>١) • زن ، دفن بهمذان فى مدرسة بناها جال الدين إتبال الحدم الجاندار ، وبعلم من م جت ، أن سربرزه ، كان اسم المحلة التي كانت فيها هذه المدرسة .

<sup>(</sup>٢) ديوان سيد أشرف (حسن النزنوي) نسخة التحف العربطاني ، ورقة ١٢٨ ( Or. 4514 )

ــ و المظلة الملك ... إن لونك الأسض قد تحول إلى سواد فاصطغى الآن باللون الازرق حزنا عليه حتى تصيري كلون سيفه \_ لقد مات الملك مسعود الذي تشبه سيرته سيرة الملائكة

ومضى كالملاك من فوق الأفلاك ١١٠٠٠

#### (البندالثاني):

\_ ياملكي . لعلك قد ذهب النتال في المدان أو غدوت التمتع في البستان ...؟!

\_ أو تركت ملك العراق بعد تنظيمه وذهبت لإقرار الحالة في ملك خراسان

ــ لقد بسط ملوك العالم أيديهم بالظلم، فلعاك قد ذهبت لتأديبهم وزجرهم …اا

ــ وكان ينعني لملك كريم مثلك أن بجود بكنوز الأرض فلملك آثرت أن تذهب تحت التراب من أجل هذا الغرض ...!!

> ــ أمها الرجل القوى الحر المحافظ على التقالمد القدعة ، مخمل إلى أنك ذهبت إلى الغابة الصيد الأسود ...!!

ــ أو لعلك أسرعت إلى المراعي، [س ۲٤٧] لتتمتع بلعب الكرة وأخذها بمضربكالمديد المنحني ...!!

> \_ لا . لا . لقد ناداك , سول الله محمد ... أمها السلطان فأسرعت في الحال إلى جنة الرضوان ...!!

\_ لقد مات الملك . سعود الذي تشبه سيرته سيرة الملائكة و.ضي كالملاك من فوق الأفلاك ...!!

(البندالثالث):

ـ يا من كنت الدلوك مثل رسول، ورعيت الاتباع مثل أخ مشفق ...!!

- \_ إن كل عين تمكي بسبب وفانك ، فتجرى دمرعها كالينابيع ، وكل قلب يحترق بسبب فراقك فكأنه الجمرة ...!! ــ ولقد غاصت قدم الدنيا في الوحل حسرة عليك، و هال الفلك في مأتمك التراب فوق رأسه ... !! \_ فىالامس كنت تنشر السرور فى كل مكان، ومأتمك اليوم يشمل جميع الافطار والبلدان ... !! وأي عجب في أن يستخرجوا الجواهر من التراب ما دام الفلك قد وضع جوهراً مثلك في التراب ... !! فوا أسفا لفد هزم الدهر جيش عمرك، ياً من حطمت دائمًا الجنوش بحملة واحدة ... !! \_ وأى عجب في أن يصير الآب ( الفلك ) يتما بعد موت ابنه فلقد فارق ملكا يشبه في عظمته عظمة السلطان سنجر لفد مات الملك مسعود الذي تنبه سيرته سيرة الملائكة ومضى كالملاك من فوق الأفلاك ... !! (البند الرابع): \_ يا شمس السهاء ... لقد ذهبت وتركت قرا ويا مليكا ... لقد مضيت وتركت مُسلمنكا
  - \_ وياهن جعلت سموم الحياة شهدا
     لقد تركت في الحقيقة نبتاً مباركا ( ملكا ) في هذه الحياة .
    - \_ يا من ذهبت ، وكنت كيوسف على عرش المملكة وتركت مثله بذور السعادة فى البئر ... !!
    - ــ لقد ذهبت ... وتركت الحظ الحسن للملك ملكشاه ، والحق أنك تركت له سنة حميدة وطريقا معبدا ... !!

[من ۲٤۸]

- لقد تركت له ملـكا مشرقا على الزمان ،
   وخلفت له جيشا أكثر من النجوم عددا ... !!
- ... وتركت فى الوقت نفسه رجلا مثل ركن الدولة والدين خاصبك لـكى يقوم برعاية الجيش والملك ... !!

- . ولكى تثبت أنه لم يكن هناك ملك مثلك تركت فى الامة رسولا شاهدا عليك من بعدك
- لقد مات الملك مسعود الذي تشبه سيرته سيرة الملائكة
   ومضى مثل الملاك من فوق الأفلاك ...!!
  - ( البند الحامس ) :
  - فاعتبر أن ملك العالم إذن هو ملكشاه بن محمود
     واعلم أن صاحب الحظ الحسن هو ملكشاه بن محمود
    - \_ فقدكان الملوك والسلاطين جميعا كالمنجم، وأما الياقوت فهو ملكشاه بن محمود ...!!
- فهو السلطان غياث الدنيا والدين ذو النفس الطاهرة ،
   فاعلم أن مطمئن الارواح هو ، لمكشاه بن محمود ...!!

#### \* \* \*

والحقيقة أن ملك العالم ، وصاحب الحظ الحسن ، ومطمئن الأرواح هو غياث الدين كيخسرو بن قلج ارسلان الذى هو مسند أهل العالم وملاذهم ، وفيه راحة الناس ، ورفاهية الرعية ، فقد صارت الدنيا كالجنان بفضل عظمته ، وحظه وتاجه وعرشه ، لأنه بسط جناح العدل والإحسان على العالم والناس ، ووصل إليه أمر حكم العالم عن طريق الميراث والاكتساب ، ودخلت أقاليم العالم في كنف حايته ورعايته ، واستقر ضعفاء الدولة والملة تحت ظلال عدله وكنف رأفته ، فليدم العالم عامراً ما دامت دولته ، ولتظل هذه الدولة — حتى يوم القيامة — راعية على سائر الدول ، ونموذجاً لها .

<sup>(</sup>١) • ن د > تذكر بيتين آخرين معناها :

واعتبر ملكثاه بن عجود أعر من اليقين ، وأعلىمن كل خيال .

وأعتبره خالداً في ملك العز والدولة والجاه إلى الأبد .

# [ قطعة في الدعاء له ، أبياتفارسية في الاصل ، ترجمتها : ]

- أسأل الله ألا تصل يد الزوال إلى ملكك أبدا ،
   وأن تبعد عين السوء عنك وعن دواتك ... !!
  - إنك إنسان عين العقل ، وواسطة عقد الملوك
     الملك غياث الدين عديم النظير ، محمود الخصال
- \_ إن الأقاليم السبعة تحت جناحي طائر سعادتك . [س ٢:٩] والارض تحت جناحي طائر إنصافك .
- ــ ولقد يمكن أن توصف بسائر الصفات المحمودة ، ما عدا أنك واحد وقديم ولقد يمكن أن يقال إنك تملك كل شيء ماعدا العيب والمثيل
  - فقبل أن يستلم آدم منشور الخلافة
  - كنت في ذلك الوقت ملكا ، بينها كان آدم صلصالا من طين ... !!
    - -- وحينها استقر عطارد في ديوان السهاء في اليوم الأول كتب منشورا بتوليتك حكم السالم
      - -- أسأل الله ما دام القمر يتكثيف في صفحة السهاء، وما دام الليل يرخى سدوله على الانحاء،
        - أن يجعل عنان الفلك دائما في قبضة حكمك
           ويجعل بجال الآمال على أعتاب جودك
      - -. وأن يجعل كرة الارض في منقار طائر إنصافك، وأن يجعل روح الاعداء في مخلب أسد إقبالك ...!!

# السلطان مغيث الدنيا والدبن

# ملكشاه بن محمود (۱) يمين أمير المؤمنين

كان السلطان ملكشاه مواماً بالشراب والصيد ، وكانت في وجهه آثار الجدرى ، وكان لونه يميل إلى الإصفرار ، وكان مستدير اللحية ، وكان قوى الساعد معتدل القامة .

وكان توقيعه « استعنتُ بالله » ووزيره شمس الدين أبا النجيب ، وحاجبه خاصيك .

وكانت مدة عمره اثنتين وثلاثين سنة وشهرين ، ومدة ملكه أربعة أشهر بعد السلطان مسعود ، وتولى الملك في بعض الأوقات مدة سنة عشر يوماً (٢٠ في إصفهان . وكان ملكشاه ملكا ذا قوة وشوكة ، قوى الساعد عاهراً في [س٠٠٠] الرمى ، سخياً حسن الطبع محباً للمزاح ، يرعى الضعفاء .

كاكان محباً للمشرة ، ومباشرة النساء ، وكان زينة للتاج والعرش ، موزون الحركات ، ممدوح الخصال .

[ أبيات فارسية فى الأصل(٢)، ترجمتها : ]

ـ له موكب الإسكندر ، وخيل دارا ، فهو تذكار للإسكندر ودارا

<sup>(</sup>١) زيد في أعلى هذه السكامة عبارة ( بن عجد )

<sup>(</sup>۲) يعني ني سنة ۵۵۰ ه ( دزن، س ۲۹۵ ).

<sup>[</sup> المراجم : يرد ذكر ذلك فيما بعدق محية ٣٦٧ ]

<sup>(</sup>۳) من مثنوی خسرو وشبرین لنظامی الگنچوی فی فصل ۰ حکایات کردن شاور از حان خسرو نزد شیرین ، ( خمه ظامی ، طبع طهران س ۷۰ — ۷۱ ) .

- لقد عدته السهاء لحسنه شمسا لها ، و يق نسلا من جمشيد في الأرض ·
- وهو أنيق شجاع نشيط ، وهو في الحبكالغزال ، وفي الحقد كالأسد الهصور
- ــ وهو وردة نضيرة لاتمها ريح الخريف، وهو ربيع ناضر على غمن الشباب
  - . وهو لايزال شابا يانعا قابلا للنمو ، ذا وجه أبيض يعلو قامة فارعة
  - فلم تنبت لحيته حتى الآن ، وما زال شاربه محتفيا ، لم يطل برأسه بعد
    - وإن نسمة واحدة منه لتفتح مائة باب من أبواب جنة عدن ،
       وإن القمر للتوارى خجلا من جماله ...!!
      - والدنيا تضيق بموكبه ، وعلمه يعلو السموات السبع ...!!
    - وهو حينها يمنح ، يكون طول قافلة الجال المحملة بهباته فرسخا ...!!
       فإذا أراد أن يحارب ، فويل للجبال من هجاته ...!!
      - وهو في وقت المبارزة ، يجعل الخطباء يتحدثون عن سيوفه الغازية
        - ـــ لأن خنجره ينفذ من الفولاذ، ويثقب الدرع المتين ...!!
- وقد ثقلت على الأرض وطأة أقدامه ، وجعلت هجاته الفلك يبطىء في سيره
  - وهو يقهر الفلك إذا بارزه في الميدان ، ويجعله يدور إلى أعلا وأسفل
    - ــ وجماله ، وهو زينة البحافل ، له مزيد من الفضل والحسن
    - وإقباله محبب للقلوب ، ويسعد القلب إذا ظفر بإقباله ...!!

وكانت بداية ملكه فى رجب من سنة سبع وأربعين وخسمائة ، بعد وفاة عمه مسعود ، وكان عزله فى شوال من هذا العام أيضاً ، وكان سبب عزله أنه اشتغل باللهو والشراب مع بضعة أشخاص من الأسافل والمجهولين .

مثل: « أى ملك مال إلى كثرة الشُخْفِ والهزل، نُسِبَ إلى قَالَةِ العلم والسَّغْل (٢٠) ».

<sup>(</sup>۱) د زن ، س ۲۲۸ ،

٠ (٢) • فق ، ورقه ٢١ ب وروى الجزء الأخير • نسب إلى فلة العلم والعقل ، •

[ بيتان فارسيان في الاصل ، ترجمتهما : ] ﴿ أَسُ ٢٥١ |

\_ إياك أن تحوم حول حمى الهزل ، لانك إذا فعلت ذلكستصبح سخرية العالم

ـ وسوف يتنبدر الناس في العالم ، بما يصدر عنك من أعمال

وكان يعاشر امرأة اسمها جمال ،كانت تسيطر عليه (١) .

مثل: «أَيُّ ملكِ نَفَذَ فَهِرأَ يه حكمُ النساء، نَفَذَ فَهملكِه حكمُ الأعداء (٢٠) »

[ بيت فارسى في الاصل ، ترجمته : ]

إذا تدخلت المرأة في شئون الحـــكم ، فسدت الدنيا وساءت الامور

وكان مغرما بالتنعم ، مفرطاً فى التزين ، فقضى العمر فى اللهو والطرب ، وكان مغروراً بالملك ، لأن دولته كانت بعيدة عن المنافسين .

وقد قال سيد أشرف هذه القصيدة فى مدحه ، وتهنئته بالملك وأنشدها أمامه فى يوم الاستقبال .

[قصيدة (٢) : ترجيع فارسى في الأصل ، ترجمته : ]

( البند الأول ) :

يتنفس صبح الملك من مشرق الإقبال .

فترفع شمسه نور أعلامها فوق الفلك الاخضر.

ـ ويتقاضى الفلك فى كل نفس هبات عديدة،

وتبدى الدولة فى كل لحظة بشارات جديدة ...!!

- وتفيض الساء على وجه الارض جمال الجنة وبحرى المشترى في صحن العالم نهر الكوثر ...!!

<sup>(</sup>۱) وهي التي سمتعفات سموما ( ۱ ا ، ج ۱ ۱ س ۱۷۳ — ۱۸۴ ، و د زن ،س ۲۹ ).

<sup>(</sup>٢) • فق ، ورقة ٢١ ب .

<sup>(</sup>٣) الديوان ، نسخة المتحف البريطاني ، ورقة ١٢٩ ب

<sup>[</sup> المراجع : يقصد بالترجيع قصيدة بنظمها الثناعر على نظام خاص ، اهم مافيه أن تكون من جملة بنود ، يرجع في نهاية كل منها بيت بعينه ] .

- وينثر صانع الأفلاك المؤلؤ على مظلة الكون في أثناء الليل
   ويصنع أثناء النهار من القمر والزهرة ذهبا وحليا لها
  - ويصنع صائغ القدرة من فضة القمر وذهب الشمس
     عرشا وتاجا للسلمان ملكشاه
    - ويخيل إليك أن يد الطبيعة الصناع

تصوغ من فرط نشاطها ريشا ذهبيا فى ذيل الطاووس

فيا أيتها الدنياكونى آمنة من الفتنة مائة عام أخرى
 لأن شخصية ملكشاه تفوح منها رائحة سنجر

لان شخصية ملكشاه تفوح منها رائحة سنجر ـــ والمنة لله أن أخذت الدنيا عظمة ملكشاه

وعم اسم دولته وصيتها جميع الأرجاء ... !!

(البندالثاني):

- فتأمل وجه الدولة الجميل ... فقد ظهر فجأة من وراء النقاب وأبصر ماء الحياة ... فقد ظهر مرة واحدة من خلال السراب
  - فلما احترقت الاكباد حزنا على وفاة السلطان مسعود ظهر للملك دم جديد نق ... هو ملكشاه
  - وائن كان ورد بستان الملك قد توارى تحت التراب
     فالمنة لله ، لقد ظهر ما هذا الورد مرة أخرى من جديد ...!!
  - وإذا كان المصطنى قد هاجر ، فإن المرتضى قد أخذ مكانه
     وإذا كان المشترى قد اختنى ، فقد ظهرت الشمس مكانه ... !!
    - -- وإذا كان السحاب قد حجب نور الشمس فلا تقنط ، فأمطار الرحمة قد هطلت فى النهاية من هذا السحاب ... !! لقد التهمت العالم نار الفتنة ... فتأمل السعادة وكيف يظهر الأمن والطمأنينة من هذه الفتنة الهوجاء ... لقدكانت الده أن تحل عثل هذا النبار الثرق في لماة الذ

وي حيم الدولة تحلم بمثل هذا النهار المشرق فى ليلة الغم وقد أقبل النهار ووضح تفسير الحلم ... !!

أص ۲۵۲ ]

فالمنة نه أن أخنت الدنيا عظمة ملكشاه
 وعم اسم دولته وصيتها جميع الارجاء ...!!
 ( البند الثالث ) :

والحد لله أن استولى الملك الاعظم على العالم
 فأطاعه الجن والإنس واستولى على ملك جمسيد
 والمنة لله أن سيفه كسيف الصبح إذا تنفس
 يستولى على العالم جميعه سريعا دون أدنى تفكير

ــ والحمد لله أنه مثل الشمس ملكة الكواكب السيارة [س ٢٥٣] ولو أنها تشرق من المشرق إلا أنها تستولى على المغرب أيضا

فبطشه فی المعارك يحكی قوة موسی بن عمران
 ولطفه فی الحفل يشبه نفس عيسی بن مريم

لقد تجاوز عفوه عن الجرم فاختنى الجرم ،
 و بطش عدله بالظلم فضربه بشدة ...۱۱

ــ فالمنة لله أن أخذت الدنيا عظمة ماكشاه وعم اسم دولته وصيتها جميع الارجاء ...!!

### (البند الرابع):

- أيها الملك دعوت الله أن تسيطر على الفلك ... وقد سيطرت ؛
   وأن تكون ملك العالم جميعه ... وقد صرت ...!!
- وأن تدق في الأفطار طبولا كطبول الاسكندر وقد دَّقت ؛
   وأن تـكون لك في المظالم روح أنوشروان وهكذا صرت ...!!
- وأن تقطف وردة الدولة من جنة الدنيا \_ يامليكي \_وقد قطفت :
   وأن تعفو عند المقدرة وقد فعلت ...!!
  - وأن يحكم طالهك الميمون حكما مباركا
     لتكون ظل الله في الازض ... وقد صرت ...!!

- ولقد قال سيدى برهان الدين (١) على باب بغداد ستكون سلطاناً بعد خسة أشهر ... وقد صرت ... ا!
  - وحينها ذكر الحظ جدك ملكشاه ، قال :

أيها الملك ... ستكون أعظم منه مائة مرة ... وقد صرت ... !!

\_ فالمنة لله أن أخذت الدنيا عظمة الكثاه

وعم اسم دولته وصيتها جميع الارجاء

#### ( البند الخامس ) :

- ــ أيها الملك . . لقد دعوت الله أن يكون الملك المبارك ميموناً عليك وقد صار وأن يكون عهدك المزين للعالم مباركا ، وقد صار ... !! [س ، ٢٥]
  - ـ وأن يكون جيشك أكثر عدداً من الذرات والنجوم،

ما دام في الأرض والسها ذرات ونجوم ، وقد صار ... !!

- وأن يكون وجهك الوضاء مثل وجه الشمس مملوءا بالنور ، وقد صار :
   وأن يكون بياض سيفك مثل سيف الصبح مشربا بحمرة ؛ وقد صار ... !!
  - وأن تكون رايتك الفاتحة للعالم حليفة للنصر ... وقد صارت وأن يكون الفلك جميعه مقرأ للملك الرفيع ... وقد صار ...!!
    - وأن يكون ماء الحياة فى فم حاسدك ، إذا وجده
       سمأ زعافاً مملوماً بالدم . وقد صار ... !!
    - وأن يكون كل ما وسعته السموات السبع من سعادة
       حليفاً اطالع سعدك ، وقد صار ...!!
  - إنك تهب الدر غير منظوم ، فليكن الدر المنظوم ملكا لك
     وليكن الذهب جميعه مثل الدر المنظوم ملكا لك ، وقد صار ... !!
    - فالمنة لله أن أخذت الدنيا عظمة ملكشاه:

وعم أسم دولته وصيتها جميع الأرجاء ... !!

**运 运 贷** 

<sup>(</sup>١) ليس معرونا الشخص المقصود بهذا الاسم .

وكان السلطان ملكشاه بسند إلى الأمراء أقل الأعباء ، وكان خاصبك سيء الظن فيه ، فكان يتجنبه ، فقد ترامى إلى سمعه أن ملكشاه يريد أن يدعوه إلى خلوة ثم يقبض (١) عليه ، فكان خاصبك لا يراه إلا حذرا متأهبا .

مثل: «أى ملك اشتغل بطيب اللذات والملاهي ، غَفَلَ عن مكائد الأضداد والأعادى(٢) ».

# [ بيت فارسى فى الاصل ، ترجمته : ]

ــ إذا اشتغل الملك باللهو والطرب، نال عنوه منه كل ما طلب ...!!

وقد تغدى خاصبك بملكشاه قبل أن يتعشى هو به ، واتفق مع حسن الجاندار على دعوة ملكشاه ضيفاً فى قصره لمدة ثلاثة أيام ، ثم قبضا عليه وحبساه فى ذلك المنزل ، هو والمرأة التى يحبها ، و بضعة من خدمه ، ثم أرسلا [ ٥٠٥٠] شخصاً إلى أخيه السلطان محمد ، وطلبا منه الحضور من خوزستان ، والجلوس على العرش فى قصر هذان (٢).

مثل: «أى ملك ضيَّع الحزمَ فى أمره ، مكَّنَ عدوَّه من ملكه و محرِه (١٠) » الإصل ، ترجمته : ]

\_ كل من أعمل الحزم في أمره ، مكن الأعداء من ملكه ...!!

وأخرج السلطان محمد ـــ ملكشاه من المدينة ، وحبسه فى قصر منفرد ، فأقام فيه خمسة عشر يوماً ، ثم هبط ذات ليلة من القصر بواسطة دنوكان قد أعدد ،

<sup>(</sup>۱) دزن، س ۲۲۸.

<sup>(</sup>۱) دفق، ورقة ۲۱ ب.

<sup>(</sup>۳) کان ذلك فی صفر من عام ۶۸ ه ه ( د ۲۱ ، ج ۱۱ ص ۱۰۹ ، و د زن . س ۲۲۸ — ۲۲۹ ) .

<sup>(</sup>٤) د فق ، ورقة ٢١ ب ،

وركب حصاناً كان ينتظره وهرب إلى خوزستان (١) .

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

سر فى الايل فإنك تستطيع أن تفعل فيه العجب،

وتهيء فيه أسباب اللهو والطرب ...!!

حكمة: « لتكن مشاور اتك بالليل ، فإنه أجمع للفكر وأعون للذكر (٢٠) ، ثم شاور فى أمرك من تنق منه (٢٠) بعقل صحيح وود صريح ، فالعاقل لا ينصح ما لم يَصْفُ ودُّه ، والودود لا يصيب ما لم يَصِـحَ عقلُه (١٠) » .

[أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها (٥٠) : ]

- اسمع من قول الناصح بفضل الله ، بضع كلمات كل صباح

ف اليوم الذي تكون فيه في أحسن أحوالك

أحرق البخور أمام أعين الاعداء ...!!

وفى الليلة التي تلكون فيها مسروراً ، ارفع يدك بفيض من الدعاء ...!!

و بقى ملكشاه فى أثناء مده حكم أخيه يقيم فى خوزستان ، لأنه [س٢٠٦] لم يكن قادراً على مقاومته ، وكانت أخته « كوهر نسب » تميل إليه كثيراً ، فكانت تتوجه من إصفهان إلى خوزستان لزيارته ، وتحمل إليه أحمالا من الله الله الله الله أخيه ، فعلم السلطان محمد بذلك ، فأرسل الأتابك إياز على رأس جيش فنهب هذه الأموال والودائع .

وقد استطاع ملكشاه بعد وفاة أخيه محمد ، وجاوس سلمان على العرش

<sup>(</sup>۱) د زن ، س ۲۲۹.

<sup>(</sup>٢) في د فق ، على الذكر .

<sup>(</sup>۳) نۍ د نق ، په ،

<sup>(1)</sup> دفق ورقة ۲۱ ب.

 <sup>(</sup>۵) مثنوی د لیسلی ومجنون ، لنظامی الگنجوی فی حتم انسکتاب ، طبع طهران
 می ۲۷۷ — ۲۷۸ .

- في همدان - أن يستولى هو على إصفهان ويدق الطبول الخمس ، وأراد أن يناوئه (١) ، ولكنه انتقل إلى رحمة الله ، بعد أن حكم خمسة عشر يوماً فقط.

#### [أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

- إن الفلك الدوار يحدث كل هذه الأعمال
   لانه ــ دائما ـ علوم بالحقد على الإنسان(٢)
- فيأخذ الأمر منك ويعطيه إلى شخص آخر ،
   فكل ما في الدنيا عرضة للزوال والتنقل ... !!
- وهكذا يكون عمل الدهر الدوار ، فاحترس فإنه يدبر لك أشياء كثيرة
- وأنفق كل ماعندك ولا تبق شيئاً للغن ، فقد يتغير الغد إلى حال أخرى(٢).
  - ۔ ولا تحاول ۔ بقدر ما تستطیع ۔ أن تبحث عن سر هذا العالم فوردہ سم خالص ...فلا تشمه حتی لاتضطرب ... ۱۱
    - ولا تكن جريثاً مع الدهر ، فإن سمه أقوى من كل ترياق<sup>(1)</sup>
  - ـــ وهكذا يكون رسم الذنيا الغدارة ، فلا ينبغي أن تتوقع منها الوفاء<sup>ره) :</sup>
  - قانها حينها تدق طبول الرحيل ، تدك في التراب رأس الاسد والفيل (٦)

وقد جمل الله تمالى السلطان القاهر عظيم الدهر ، وأعظم السلاطين ، غياث الدنيا والدين ، أبا الفتح كيخسرو بن قلج ارسلان خلد الله ملكه ، وأدام عليه الملك والعمر ، وارثاً لملك ملكشاه ومحمد ، أسأل الله أن يديم سعادته إلى يوم القيامة ، وأن يرفع راية سلطنته ، وينشر اسمه المبارك ومظلته الميمونة

<sup>(</sup>۱) كان ذلك فى ربيع الأول سنة ه ٥٥ ه ( د زن ، س ٢٩٥ ، و د ١١، ج ١١ س ١٧٣ — ١٧٤ ) .

ر (۲) د شه ۱ س ۲۰۵۹ س ۲ س

<sup>(</sup>۴) د شه ، س ۲۰۹۰ ، س ۷ — ۹

<sup>(</sup>٤) د شه ۽ س ۲۰٤۲ ۽ س ۱۰ ۽

<sup>(</sup>ه) د شه ، ص ۲۰۲۹ ، ص ۳ .

<sup>(</sup>٩) د شه ۶ ص ۲۰۱۶ ی س ۱۷ د

على جميع أرجاء الربع المسكون، ليأم بالعدل والإنصاف، ويزين العالم بالصلاح والدين، لأن الملك الذي يقوم بناؤه على أساس من العدل والإنصاف، وتتزين جوانبه بنصرة دين الحق والقيام بمصالح الخلق، لاعجب إذا لم تؤثر فيه [س ٢٥٧] تقلبات الفلك الدوار، ولا مرور الأعوام والدهور، وإذا لم تنقص يد الحوادث شيئا من سعادته وروعته. وقد ترك الملوك الغابرون السمعة الطيبة تذكاراً من بعدهم وكانوا يرعون العلماء والحكاء والشعراء، فبقى ذكرهم الجيل على صفحات الدهر خالداً، و بقيت مثوبتهم مدخرة.

والآن وقد أصبح عنان الظفر ، وزمام العمران والملك ، في يد سيد العالم السلطان الأعظم أبي الفتح كيخسرو بن قلج ارسلان — أعلى الله رايته ورويته ، ونصر جنده وألويته — صار الفلك مشايعاً لرأيه ، والزمان متابعاً لرايته ، وأصبحت فضائل ذاته منقطعة النظير ، تحمل أسباب ترجيح أسرته على جميع أسر سلاطين العصر ، وملوك الدهم في الماضي والحاضر . ولسوف يبقي صيت عصره لليمون الذي هو سوق للفضل والبراءة ممتداً على الزمان ، ومخلداً إلى أبد الآبدين ، لأنه يزيد كل يوم في نشر الإحسان ، وإكرام أهل الفضل والعلماء .

وقد جمانى صبت هذا الملك — الذى يرعى الفضل — عبداً ملازماً لركابه بضع سنوات ، كنت فى خلالها أدعو له ، وأشتغل بتأليف هذا الكتاب ، كا شغلت عاماً بكتابته ، فلما وصلت إلى سدته الميمونة ، وحضرته المباركة — التى 'يقبّل القيصر وأفلاطون أعتابها — صار علم اليقين عندى عين اليقين، وصار اعتقادى فى عظمته ورعايته للناس مضاعفاً آلاف المرات . أسأل الله أن يجمل نهاية همة الملوك بداية لدولة هذا الملك وسعادته ، وأن يجمل جميع أنواع التوفيق من ثمرات ملكه وساطنته ، وأن يبقى هذه الدولة إلى يوم القيامة .

#### وقد قلت هذه القصيدة تشريفاً للملك :

#### [قصيدة فارسية في الأصل، ترجمتها:]

ــ يامن يستمد القمر منك النور ، إن فك كالشهد وشفتك كالسكر

لقد حسد الياقوت والزمرد الندى ، شفتك الحراء لفرط جمالها

ـ وحسد الكافور والجوهر أسنانك ، لانها بيضاء كالعاج

- فكيف ، بالله عليك ، سمبت عينك الناعسة

فكانت مثل الخناجر الحادة في وجهي ...!!

[ص ۱۵۸]

إن شعرك الأسود المعطر ،

يشبه لونه الليل سواداً ، وقد طغى عبيره على رائحة العنبر ...!!

\_ وكل ما فيك من ،فرق رأسك إلى أخمص قدمك .

يفوق بعضه بعضا ... حسناوجمالا ...!!

ـ ولا يوجد تحت قبة هذا الفلك ، شخص يدانيك في جمال الوجه

ــ يامن يفتديك مائة ألف شخص مثلي،

لقد مت من فراقك ، فأزح عنى الحزن والغم ...!!

إن روحى قد بلغت شفتى تطلب قبلة منك ،
 فامنحها لى من شفتك العذبة ، ثم صيرنى بها عبدا ...!!

وأنصفني ، ولو لم أطلب الإنصاف منك ، فإن وجودك مفخرة للبشر

ــ إنه الملك أبو المظفر الذي يحمى الدين،

والذي بعث إلى الدولة ركأنه رسول مرشد ...!!

وهو الذى أصبح تاجاً من الجاه والمال والعظمة ،
 عار رأس الفلك الازرق

ـــ إنك الشخص الوحيد في العظمة تحت قبة السهاء ولا يوجد مثلك على سطح الارض في فنون الفضل ...!!

فكل من أعجزه الزمان الغدار ،
 أو صار محتاجا بسبب تقلبات الدهر الفاسي ،

- \_ لم يجد غيرك ملاذا ، ولم يجد سواك منقذا له ...!!
  - فلا يوجد مثلك في سائر الأقطار ،

ولا فوق قبة الفلك الاخضر

فـكل من ترعاه يرتفع ويسمو برأسه ،
 حتى يجاوز قدره السامة السابعة

فلك صدق أبى بكر، وقوة عمر،
 ولك حياء غيان، وقوة حدر (١)

أسأل الله أن يخلد ملكك، وأن يجمل الفلك طوع أمرك
 وأن يجعل القمر والشمس والنجوم أتباعا لك

وأن يجعل العمر والحظ حليفين لك
 وأن يجعل الفلك – دائما – خادما مطيما على بابك .

<sup>(</sup>١) المراجع: لقب من أنقاب على بن أبي طالب م

# السلطان غياث الدنيا و الدين أبو شجاع محمد بن محمد بن ملكشاه قسيم أمير المؤمنين

كان السلطان محد ذا وجه جميل — أبيض مشر با محمرة — كاكان واسع العينين ، طويل الشعر ، وكانت لحيته قصيرة دقيقة ، وكان متناسب القد لطيف الجسم نشيطاً ، مبرزاً في لعب السكرة والرماية ، كاكان قائداً مظفراً قايل الإيذاء . وكان له وزيران ها : جلال الدين أبو الفضل (١) ، والوزير شمس الدين أبو النجيب (٢) .

وكان له حاجبان هما : الأمير الحاجب ايلقفشت (٢٠ بن قياز ، [س٠٠] والحاجب ناصر الدين أتابك اياز .

وكانت مدة ملكه سبع سنوات ، ومدة عمره اثنتين وثلاثين سنة . وكان السلطان محمد لطيف الخلق جميل الخلقة.

مثل: « من كرم خُلِقُهُ ، وجَبَ حقُّه ، ومن ساء خُلُقُهُ ضاقَ رِزْقُه (\*<sup>3)</sup> » .

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

- كل من حسن خلقه وجب حنه عليك ، وسوء الخلق يجعل الرزق ضيقا

<sup>(</sup>١) هو جلال الدين بن القوام الدركزيني ( زن ، ص ٢٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) يزيد و زن ، : الدركزيني ( ص ٢٤٠ ) .

<sup>(</sup>٣) ف • زن ، جال الدين ايلنة شت (بتقديم القاء على القاف) بن تايمــاز الحرابي (٢٢٨)

<sup>(</sup>٤) • نن • ورته ١٩.

وكان كامل العقل ، صائب الرأى ، لين الطبع ، حسن السيرة ، ثابت العهد والقدم ، صادق القول .

مثل : « من صدق في مقاله زاد في جماله » .

# [ بيت فارسى في الاصل ترجمته : ]

ـ قول الصدق يزيد في الجال ، فيجب أن تكون الاستقامة سيرة الرجال

وكان متديناً ، يقظاً ، محباً للعلماء ، مكرماً لهم ، رقيق اللفظ ، دقيق النظر ، عارفاً بدقائق المعانى ، مذللا للضعاب .

وكان أول ملكه فى سنة ثمان وأربعين وخسمائة فحينا أجاسوا أخاه ملكشاه فى همذان ، ذهب الأميز الجاجب جمال الدين ايلقفشت بن قياز لاستدعائه من خورستان بإذن من الأتابك خاصبك، واتفق جمال الدين مع السلطان على القبض على خاصبك فى أول يوم يصل فيه إلى همذان ، وقد أقنع السلطان بذلك بمدأن قال له :

( إنه سيعاملك بنفس الطريقة التي عامل بها أخاك ، لأنه اتفق مع الخليفة
 على إسناد الملك إليه بعد أن يتخلص من كل الأمراء (١٠). »

مثل: » الغيبة لُومْ ، والافتراء مذمُومْ . »

[ بيت فارسى في الاصل ، ترجمته : ]

الغمز والغيبة دليلان على النذالة والحسة ؛
 والافتراء والكذب دليلان على سوءالطوية .

فوقع هذا الـكلام لدى السلطان محمد موقع القبول، فلما وصل إلى باب همذان في الحرم من سنة ثمان وأربعين وخمائة ، استقبله الأمراء جميعًا ،

<sup>(</sup>۱) دزن، س ۲۲۸ - ۲۲۹ و

وشرب اینانج وخاصبك ، وجمیع أمراء مسعود ، فی ذلك الیـــوم الشراب فی مرعی قراتگین .

وفي اليوم التالى ، نزل محمد في القصر ، ودخل قصر مسمود (كوشك مسعودى) وجلس لاستقبال الأمراء فقدموا له الهدايا ، وقدم خاصبك هدية [س٠٢٦] لم يرأحد مثلها في أى عهد فلمافرغوا من ذلك ، أراد السلطان أن يجلس في خلوة ، لأن التعب كان قد حل به ، فانصرف الأمراء ، و بتى خاصبك ، وجمال الدين إيلقفشت وأخوه ، وجميع خاصة السلطان ، وكان مع خاصبك زنگى الجاندار وشومله (١) ، وكان الأمراء واقفين ، أما خاصبك فكان جالساً في الحضرة ، فبدأ الحديث في الطريقة المثلى التى ينبغى أن ينظم بها الملك .

مثل: « إذا جالست الملوك ، فالزم الصمت ، واستعمل الوقار ، واحفظ الأسرار (٢) » .

# [ بيتان فارسيان في الأصل ، ترجمتهما : ]

ينبغي أن تسمع الحكلام أولا ، ثم تجيب إجابة صحيحة بعد أن تفهمه جيداً

ـ لان العالم يكون دائما رجلا حريصاً ، ولكن لا نهاية لعلمه

وزاد خاصبك فى الكلام ؛ فأخذ يبصر السلطان بطريقة الحم ، فجاء جمال الدين ايلقفشت من وراء ظهره ، وأمسك بتلاييبه ، وقال له : « قم ، فليس هذا الوقت مناسباً للكلام » . واتفق معه صارم بن محمديونس السلطاني (٦٠)

<sup>(</sup>۱) جاء فی د زن ، أنه كشطفان المعروف بشمله ( س ۲۳۰ ) وفی مكان آخر ( س ۲۸۷ ) ايدغدی بن كشطفان المعرف بشمله ، وفی د ۱۱ د أنه ايدغدی النزكمانی المعروف بشمله ، وفی د ۱۱ د أنه ايدغدی النزكمانی المعروف بشمله ، (۲ ) د فق ، ورقة ۱۳ – أ .

<sup>(</sup>٣) د شه، س ١٦٠٣ ، س ١٢ – ١٣ .

<sup>(</sup>٤) لمله صارم الدين والى قلمة الموصل ( • زت ، ورقة ٨٠ ــ أ ) .

فأمسكاه وحملاه إلى داخل المنزل ، ووضع زنـكى الجاندار يده على مقبض السيف ، فقبضا عليه هو أيضاً <sup>(١)</sup> .

# [أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

ــ اعلم يا بني أن هذه الدنيا غدارة ، مليئة بالتعب والمرض والآلم والبلاء

فنى الوقت الذى تكون فيه أكثر سروراً
 ويكون قلبك فارغا من هم الزمان ومتاعبه

لايبق سرورك طويلا ومقيا
 ويتحتم عايك الحروج من هذه الدنيا الفانية (٢)

ــ وأنت لست أقوى من أفريدون ، ولست مثل ديرويز، ذا عرش وتاج<sup>(١)</sup>

ــ فكلنا فانون ... عضى كل منا فى دوره

· فيجب أن نترك الدنيا دون أن نخلف فيها سوءا<sup>(1)</sup>

وهكذا يتصرف هذا الفلك الدوار ، سواه مع الوضيع أو مع الماك المغوار
 فلا ينظر إلى تيجان العظاء

وإنمـا يمسك بالصيد الذي يقع أمامه(°)

... فلن أعلق قلبي بهذه الدار الفانية ، ولن أتمس بفقرى أو أنعم بثرائي<sup>(١)</sup>

وكان « شومله » قد تنبأ من قبل بهذا المصير ، فنزل من القصر وأعطى الصاحب جياد خاصبك خاتماً \_ كعلامة منه \_ وطلب منه جواداً ليركبه إلى المدينة ، بحجة أنه يريد أن يحضر شيئاً للسلطان ، واستطاع أن يأخذ جواداً

<sup>(</sup>۱) د زن ، س ۲۳۰ .

<sup>. (</sup>۲) دېشه ېس ۱۷۸۷ ، س ۲ -- ۲۰

ر (۳) نوشه عین ۲۰۹۱ عین ۱ 🕝

<sup>(</sup>٤) د شه ۽ ص ١٥٠٩ ، ٣٨ ٠

<sup>(</sup>ه) دشه ع س ۱۹۸۸ ع ش ۱۹ - ۲۰ .

<sup>(</sup>٦) د شه ۱ س ۱ ۹۱۰ ، س ۲ ۲

خاصاً مرصع السرج ، وركبه وسلك به طريق خوزستان ، ولم يلتحق بخدمة السلطان قط مدة حياته بعد ذلك (۱) .

مثل: « لا يلدغ المؤمن من جمعر مرتين (٢) ».

فلما حدث الاضطراب في القصر ، توجه جيش خاصبك إليه ، وكان هذا الجيش لا يدخل تحت عد من فرط كثرته ، فألقي إليه برأس خاصبك ، وزنسكي الجاندار من فوق سطح القصر ، فاضطرب الجند ، وتفرقوا (٢٠) .

مثل: « من ظلم عنّ أولادُه ، ومن بغى نُصِر أضدادُه (١٠ » .

# [ أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

- ــ إذا انتشرت الفتنة وإراقة الدماء ، فلن تكون على العرش طويل البقاء<sup>(٥)</sup>
  - فسواء كنت تملك كنرا أوكنت فقيراً ذا ألم وعناء،
     فستترك ما تملك في هذه الدار ـــ دار الفناء ...!!
  - اعلم أن الدنياكالتساح القوى ، يقضم بأسنانه كل من يمسكه في مخالبه
- وهذه طريقة الفلك الدوار ، فهو قادر على كل عمل ... أما نحن فعاجزون(١)

ثم أسرع جنود السلطان فى الحال إلى خزانة خاصبك وقصره ، ومكان خيله للاستيلاء عليها ، فكان من بين الأشياء التى وجدوها فى خزانته ثلاث عشرة ألف ثوب من الأطلس الأحمر ، كا وجدوا فى بيت شرابه سبع دنان

<sup>(</sup>۱) وزن مین ۲۳۰.

 <sup>(</sup>۲) حدیث معروف (البخاری ، طبع لیدن ج ٤ ، س ۱٤٧ — ۱٤٣) وقد ورد
 أیضاً فی بحم الأمثال للمیدانی فی حرف اللام وروی ( لا یلسم بدل لا یلدغ ) .

<sup>(</sup>۲) د ۱۱ ج ۱۱ س ۱۰۹ ، د زن ، س ۲۳۰ .

<sup>(؛)</sup> د فق ، ورقة ١٠ ب.

<sup>(</sup>۵) دشه د س ۲۸۹ ی س ۱۹.

<sup>(</sup>٦) د شه ۽ س ۲۰۵۸ ۽ س ٦ ٠٠

كبيرة من الفضة — كان قد خصصها للخمر — علاوة على الأدوات الفضية والذهبية المتعارف عليها فى كل مكان ، كما وجدوا بيت شرابه فسيحا جداً ، لا يحده طول ولا عرض من فرط اتساعه ، وكان تحت تصرفه ألف وأربعائة بغل مجهزة مستعدة للسفر فى أى وقت إلى أية مدينة أو ناحية . [س ٢٦٢]

وفى الجملة ، إن ما وصل من خزانته إلى خزانة السلطان \_ من مال وحلى ونقد وجنس \_ لم يجتمع السلطان قط ، أما ما كان عنده من الودائع والدفائن والذخائر — التى لم يعثر وا عليها — فإن الله وحده يعلم كم كان مقدارها(١) .

[ بيت عربى فى الأصل ] قد يجمع المـال غير آكله ويأكل المـال غير من جمعه(٢)

# [أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها:]

ـ فانفق كل ماتملك وتصدق بالباق ... أنت فان فلماذا تتركه للعدو ...؟!

وكل يوم ينقضى من عمرك، فإنه يصير هباء منثورا لايعود. (٦)

وإن يومك سوف ينقضى نخيره وشره
 ثم يأتى شخص آخر فينفق ما ادخر ته(¹)

وفى الوقت الذى توفى فيه السلطان مسعود، وجلس ملكشاه على عرش الملك هرب سايمانشاه من قلعة «فرّزين» (٥) بتدبير حاكم القلعة أمين الدين مختص

<sup>(</sup>۱) وزن می ۲۳۰ -- ۲۳۱ .

<sup>(</sup>۲) من جلة أيبات للأضبط بن قريع السمدى ( ارجع إلى كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة ، طبع لبدن ، م ۲۲۲ ) .

<sup>(</sup>٣) د شه ع س ۲۰۹۰ س ۱۰ – ۱۱ ۰

<sup>(</sup>٤) دشه عن ١٣٠٤ ، س ١٦ ٠

<sup>(</sup>ه) ذكرت في الله خة الأصلية باسم • فرزين • ( بتخفيف الراء ) وذكرت في • زن • ص ۲۲۷ و ۲۳۲ مكررا ، وأيضاً في • تسكك ، ص ۲۹۹ •قزوين، •

- بعد أن ظل محبوساً فيها - بأمر من أخيه لمدة سبع سنوات ، فنزل من القلعة ، وتوجه إلى آ ذربيجان ، وضم إليه أمراء الأطراف مثل الأتابك ايلدگرز ، والأتابك ارسلان ابه ، والبغوش كون خر ، وفخر الدين زنگى ، ومظفر الدين ألب أرغون بن يرنقش البازدار ، وخوارزمشاه يوسف - الذى كان أخا زوجته (1) - فلما أطاح السلطان محمد بخاصبك ، توجه سلمانشاه على رأس هذا الجيش العظيم إلى همذان ، وكان مع السلطان محمد جيش صغير ، لأن أتباعه كانوا قد تفرقوا متابعين أهواءهم كما هى عادة الجنود ، وقد حاول السلطان محمد تسكينهم فأجزل لهم العطاء من النقود والثياب ، ولكنهم أخذوا هذه الأشياء ، وهربوا ناهبين أغلب خزائن خاصبك .

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

\_ كل ما تأتى به الرياح يذهب فى لحظة [ ٣٦٣] فلا ينبغى الظلم من أجل الدراهم ...!!

ولم يبق إلا عدد قليل من الجند ، فلما اقترب العدو ، توجه السلطان من همذان إلى إصفهان ، وكان معه حسن الجاندار ورشيد الجامدار ، وموفق گردبازو ، و يمين الدين أمير بار ، وأبناء قايماز ، وجماعة آخرون من الأمراء الذين كانوا قد جاءوا معه من خوزستان ، و بعد ثلائة أيام ، جاء سليان إلى باب همذان على رأس ذلك الجيش العظيم ، فغطى جنوده صفحة الجبال والصحراء ، وأقاموا معسكراً في مراعى همذان يمتد فرسخين طولا وعرضاً ، وأصبحت لهم هيبة عظيمة ، فأخذت جماعة من جنود السلطان محمد – ممن كانوا يقيمون في همذان ،

<sup>(</sup>۱) نی د تک ، س ۱۹، و د زن ، ۲۳۲ : وکان معه ( أی مع سلیان ) ینالتکین خوارزمشاة وأخوه یوسف .

<sup>[</sup> المراجع : كان يوسف أخاً لزوجة السلطان سليمان ، أنظر ذلك أيضاً في ص ٣٧٩ من من مذا المسكناب . ]

وكانت فيها أرزاقهم وأسرهم - يهربون حتى قل أتباع السلطان محمد وجنوده ، وأصبحوا فى حرج شديد ، وصمموا على الذهاب إلى خوزستان ، إذا توجه سلمان إلى إصفهان ، إذ لم تكن لهم طاقة على للقاومة فى أية صورة من الصور .

[ أبيات فارسية في الاصل ، ترجمتها : ]

- إن الشخص الذي لايرى إلا الهوى والدلال ،
   ينبغى أن يترحم عليه في وقت الشدة والنضال ... !!
- وأيام العز وأيام الشدة ، لاتبق طويلا لاحد من الناس(١)
  - فلا يجب أن تختار إلا السمعة الطيبة

فَى التي ينبغي أن تسمى إليها وتفخر بها عل الدوام<sup>(٢)</sup>

وفى هذا الوقت آنجه أهل الدنيا جميعاً بقلوبهم إلى ملك سليمان .

[أبيات فارسية في الاصل، ترجمتها: ]

- لن يأتى من الفلك فضل أكثر من أن تكون الدنيا مشرقة والملك عادلاً
  - فبالعدل يفتح قفل الكنوز، فيظل اسمه بعد موته رفيعا عاليا
    - فلا يوجد حسن في الدنيا أفضل من العمر المديد
       وليس فيها شيء أسوأ من العمر القصير
      - ( فإذا كنت ملكا علينا ، فكن ذا اسم طيب
         حتى تصير أرواحنا فداء لروحك الغالية
- فإذا طمعنا فإننا سنشق ، ويحق علينا حينذاك أن نفتد أرواحنا<sup>(٥)</sup> )
   و بذلك ارتفع شأن سليان ، ولم يكن يخطر على بال أحد أن ينقاب الحال ،

<sup>(</sup>۱) شه ۲۰۹۰ س ۲۸ ، ۱۸

<sup>. (</sup>۲) شه ، س ۹۸۸ ، س ۸ .

<sup>(</sup>۳) د شه ، ص ۱۷۱۷ ، س ۱۸ .

<sup>(</sup>٤) د شه ٤ ص ١٥٥٠ ۽ س ه .

<sup>(</sup>۰) د شه > س ۱۵۶ یس ه - ۲ .

وينهار الأساس المتين الذي قام عليه عرشه ، ويتفرق الجنود الكثيرون [س ٢٦٤] وينفضوا من حوله .

وكان فحر الدين الكاشي (١) وزيراً له (٢) ، كاكان خوارزمشاه ، حاجباً له ؛ وقد أراد أمراء الدولة تغيير المنصبين ، وإسناد الوزارة إلى شمس الدين أبى النجيب الذي كان وزيراً للسلطان مسمود – وإسناد إمارة الحجابة إلى مظفر الدين ألب أرغون ، فعلم خوارزمشاه بهذا الأمر ، واتفق مع أخته – التي كانت في عصمة السلطان – أن تبلغ السلطان بأن جميع أفراد الجيش سيخرجون عليه ، وسيستدعون السلطان محداً ، وسيتوجهون الليلة للقبض عليه ؛ وجهز خوارزمشاه وسيستدعون السلطان ، وهو يقول : « أنا أريد المحافظة على السلطان » فاضطرب سليانشاه كمادته ، وركب جواد النوبة ، وحمل المحافظة على السلطان » فاضطرب سليانشاه كمادته ، وركب جواد النوبة ، وحمل كل ما أمكنه أخذه من النقود من الخزانة وتسلل أثناء الليل ، وخلَّص نفسه ؛ فحرج كا تخرج الشعرة من العجين ، وترك الخزانة والبلاط ومقر الحكم وجميع معداته ، وأسرع بالفرار (٢) .

[أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

\_ ( إن القلب الهلوع لايعجب أحدا ، وقد ضرب حكم مثلا على ذلك

ــ فقال: إذا لم تشتد الريح في أي مكان

جاز للجبان أن يجد العزة والقوة والتمكين فيه

ولكن لن يرتفع شأن الجبان أبدا ، ولوكان طويل الفامة عريض الهامة(١))

<sup>(</sup>١) • زن • فقر الدين أبو طالب ابن الوزير المين أبي نصر أحد بن الفضل بن محود القاشاني ( ص ٣٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) يمنى وزير سايان لا عمد .

<sup>(</sup>۳) د زن ، ، س ۲۳۷ — ۲۳۳ .

<sup>[</sup> المراجع : يلاحظ هذا النمبير ، خرج كما تخرج الشعرة من العجين ، مقابله في الفارسية يكاد يكون حرفيا ، خويشين راچون مرى ازميان خير از ملك بندر آورد ، ] :

<sup>(</sup>٤) د شه ، ص ۹ه ٤ ي ص ۱۵ -- ۱۷

فلا تجزع على نفسك إذا لاقيت ظلماً ، لان الدنيا فانية كالريح السارية .

وكان الأمراء غير مطامين على حقيقة الحال ، ولكنهم لاحظوا في اليوم التالى أن معسكر السلطان ساكن ، ليس فيه مناد ولا مجيب ، فهجموا عليه ونهبوه ، وخشى بعضهم بعضاً ، فنزل كل منهم في ناحية على بعد فرسخ أو فرسخين من الآخر ، وكانوا يتبادلون الرسائل مستفسر بن عن حقيقة الحال ، فلما اتضحت لهم الحقيقة توجه كل منهم إلى ولايته ، وترامت الأنباء إلى سمع السلطان محمد ، فلم يصدقها في بداية الأمر ، وخشى أن تكون هناك مكيدة مدبرة [س ٢٦٠] للإيقاع به ، وأن الأمراء إنما تفرقوا ليتقدم هو إلى باب همذان ، فيحيطون به من كل جانب ، ولكن الأنباء تسكاثرت عن حقيقة الأمر ، حتى صارت متواترة ، فتوجه السلطان محمد إلى دار الملك همذان في بمن وإقبال (١) ، وقرأ قول الله تعالى « وكفي الله المؤمنين القتال (٢) » .

[ أبيات فارسية في الاصل ، ترجمتها : ]

اعلم يا بنى أن هذه الدنيا الخادعة
 لن تهبك سرورا إلا ومعه خوف ووجل(١)

- فاذا تفيدك هذه الدنيا الفانية ، سواء ارتفع صيتك أو شقيت بالالم والمتاعب

فلا تغدر ، ولا تتدلل ، ولا تتبختر ، ولا تتمب
 وما فائدة الثورة بالحقد أو التنعم بالكنوز ... ؟!

- وينبغى أن يكون هدفك في هذه الدنيا ، البحث عن الفضل دون المحث عن سم الوجود

- لأنك إذا وصلت إلى هذا المر ستصاب بالتعب، فلا تفحص أمرها، ولا تطف حول أسرارها ...!!

<sup>(</sup>۱) وزن، س ۲۳۳ - ۲۳۴ ،

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ، آية ٢٥.

<sup>(</sup>۳) د شه ۱ س ۱۶۱۲ ، س ۱۸ ۰

وأمر السلطان محمد ببناء قصر على باب مدينة همذان ، ونقل الأمراء ممدات القصور القديمة إلى هذا المكان ، وأقاموا معسكراً ، و بنوا قصوراً كثيرة ، واستقر أمر الملك ، وكان جال الدين فقشت (١) هو الأمير الحاجب ، واستبدل جلال الدين الوزير بشمس الدين أبى النجيب (٢) .

مثل: « من رضى بالقضاء صبر بالبالاء (٣) ».

أما الساطان سايمان ؛ فإنه لما هرب من باب همذان ، توجه إلى مازندران ، ثم سار من هناك إلى خراسان ولكنه لم يظفر هناك بتقدير أى إنسان .

مثل: « السعيد من وعظ بأمسه واستظهر لنفسه ، والشتى من جمع لغيره ، وضن على نفسه مخيره (١) » .

وفى سنة خمسين وخمسمائة ، جاء إلى باب إصفهان عن طريق الصحراء على رأس خمسمائة فارس ، وكان رشيد الجامدار والياً على إصفهان ، فوعده سليمان بالخيرات ، وبالأمانى العذاب ، إذا أدخله إصفهان ، فرفض رشيد ذلك (٥٠) .

مثل: « من جهل قدره ، عدا طوره <sup>(٩)</sup> » .

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

\_ كل من لايعرف قدره ، يمد رجله أبعد من غطائه (٧) [س ٢٦٦]

وأجاب بقوله: « إنني أحمل هذه الأمانة نيابة عن ابن أخيك ، وليس من

<sup>(</sup>١) كذا في هذا الموضع ( بتقديم الغاء على الغاف ) على خلاف ما سبق .

<sup>(</sup>٢) في سنة ٤٩ه ( دُرُن ، ص ٢٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ني د فق ، ورقة ه أ د على البلاء ، .

<sup>(</sup>٤) د نق ، ورقة ه ب .

<sup>(</sup>۵) د ۱۱ء ج ۱۱ س ۱۴٦.

<sup>(</sup>٦) فق ، ورقة ١٦ ب .

<sup>(</sup>٧) المراجع لإنفاق هذا القول مع فولنا العربي ، مدّ رجلك على قدر لحافك ءنثبت البيت الفارسي ونصه كما يأتي :

بایه خود هر آنسکه نشاسد بای بیش از گلیم خود بسکشد . . .

عادتى أن أخون الأمانة ، وإن الدنيا ملك لك فاذهب حيثًا تشاء ، وحاربه إذا أردت ،وحينذاك ستسلم لك إصفهان وجميع جهات مملكته » .

فلما سمع هذا الجواب يئس ، وتوجه إلى بغداد حيث استجار بالخليفة (١) ، فكانوا يلقبونه في بغداد « بالملك المستجير » .

و بعد مدة جهز الخليفة المقتنى بأمر الله له جيشاً ، وأعد له العدة ، ورشعه لتولى السلطنة (٢٠) ، فسار من بغداد صوب آذربيجان ، ومر على معسكر الأتابك ايلدگز ، وكان «آفسنقر پبروزكوهى » مستاه من إينانج ، فانضم إليه فأضبح لزاماً على الأتابك إيلدگز أن يعاونه .

مثل: « عداوة العاقل خير من صداقة الجاهل » .

[ أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

- تدبر ماقاله الحكم القديم ، حينها كان يحاول أن يحل الأسرار
  - قال: إن العدو العاقل خير من الصديق الجاهل،
     لأن العلم مفيد للعدر والصديق على السواء ...!!
- فإن الشخص العالم يفكر جيدا ، ولا يفعل إلا الامر الذي يكون قادراً عليه
  - أما الشيء الذي يكون غير قادر عليه ، فإنه لايتعب نفسه بالتفكير فيه (٦)
    - وكل شخص عنده عقل سلم ، يتدبر جيدا لب الأمور<sup>(1)</sup>

واجتمع له جيش عظيم كثير العدد ، فلما وصل نبأه إلى السلطان محمد ، توجه من باب همذان لملاقاته ، وكان معه جيش كبير ، وكان اينانج في ركابه ،

<sup>(</sup>۱) دزن د س ۲۶۰ و دا آ ، ج ۱۱ س ۱۳۲ ،

<sup>(</sup>۲) وزن د س ۲٤۱.

<sup>(</sup>۲) د شه ، س ۱۱۱۸ ، س ۲ -- ه .

<sup>(£)</sup> د شه » س ۱۹۹۹ د ۲۸ تا ۲۸ (£)

وتقابل الجيشان على شاطىء نهر أرس ، فعبر إينانج النهر في مقدمة الجيش ، وسار السلطان محمد في إثره ، وهزم جيش سلمان ، وتفرق شمل جنده ، وتوجه سلمان إلى الموصل(١) ، وطلب الأتابك إيلدگر الصفح عن فعلته ، فاستماله السلطان محمد ودله ، حتى أرسل ابنه الأتابك بهلوان في ركابه السلطاني إلى العراق ، [س ٢٦٧] ولما أمن السلطان من ناحية آذربيجان ، توجه في آخر سنة خمسين وخمسمائة إلى بغداد ، وتوقف شهراً بقصر قضاعة ، لأن «موفق گردبازو» كانقد قبلأن يمضر «زين الدين كوچك» بمدد من الموصل ، ثم دخل بغداد بعد ذلك من ناحية بتّ وراذان ، حيث وجد مكانًا على نهر دَجَلة استطاع العبور منه ، وأدركه « زين الدين على » بجيش عظيم منظم ، ثم توجه الجميع إلى باب بغداد ؛ حيث نزل السلطان وخواصه ، وزين الدين على بالجانب الغربي ، ونزل أبناء قايماز والأتابك اياز وشرف الدين «كردبازو » على الجانب الشرق ، ونصب جيش السلطان وزين الدين المجانيق على نهر المعلى ، ووصل أبناء مظفر الدين حماد من العراق ، ومعهم أربعائة سفينة مملوءة بالرجال والسلاح كما أحضر أبناء دبيس بضعة آلاف من الرجالة من الحلَّة . فاجتمع بذلك جيش عظيم ، وحشر كثير ، وكان رجال الطرفين يتبارزون كل يوم ، و يتقاذفون بالأحجار ، و يطارد بعضهم سفن بعض ؛ وكان الرجالة يخرجون من المدينة ، و يقاتلون مشاة الجيش ، ولم يخرج الجيش برمته ف أى يوم من الأيام للقيام بالحرب ، لأن جماعة من أمراء الخليفة كانوا يغافلونه و يمنونه بالانضام إليه ، قائلين : « نفتح في يوم كذا بوابة كذا ، ونلتحق عدمتك » .

مثل : « من طالت غفلته زالت دولته<sup>(۲)</sup> » .

<sup>(</sup>١) كان ذلك في سنة ١٥٥ (أرجع إلى زنس ٢٤٤٠) ، ١١ ؟ ج١١، ١٣٦ – ١٧

<sup>(</sup>٢) • فق ، ورقة ١٧ -- أ .

وكان بين موفق كر دبازو وأبناء قياز شجار ؛ فكان هذا سبباً في التهاون في الحرب، وساءت الأحوال في المدينة ، فامتنع الناس عن دفع الأموال السلطانية ، ولم يعد من المتيسر حمل مَن واحد من المتاع في المدينة ، ووصلت الأنباء فجأة بأن ملكشاه (1) قد وصل هووالأتابك إيلدگر إلى باب همذان ، وانتشرهذا الخبر في المدينة بسرعة البرق ، وكان معناه أنهم لا بدأن يرحلوا ، فسارع جنود السلطان أي الهرب في جاعات صغيرة ، خوفاً على أقواتهم وعيالهم وممتلكاتهم ، فلما أيقن السلطان أن الأمر قد أفات من يده ، أمر بعبور دجلة في اليوم التالي [ س٢٦٨] والتوجه إلى همذان .

[أبيات فارسية في الاصل، ترجمتها: ]

ربما كان نصيبناً من هذه الدنيا الفانية ، الحقد والبغض والالم والمتاعب(٢)

فلم نر من الدهر إلا الشدائد والمصاعب ،

ولم نلق في أىمكان ترياقا إلا هذا السم الناقع

ــ فينما يمر الفلك فوق رأسي ، فإنه يحذب الدنيا بقوة أوبلين

وهذا هو رسم الدنيا الفانية ، فحاول ألا تبدّر فيها بذور السوء (٦)

- وقد أيتنت أن قبة الفلك الفديمة ، لم تفتح شفتها يوما بمكنون أسرارها ...!!
وظن الجند والحاشية أن الغد سيكون بماوءا بالمتاعب ؛ فصممت كل طائفة
منهم أن تعبر في أثناء النهار دون أحمال ، فحدث اضطراب شديد في الصفوف ،
وانكسر الجسر ، وترك الملاحون سفن جيش السلطان ، وهربوا ، فكان لا يعبر
إلا من بجد سفينة .

مثل : « أفضل الناس من عصى هواه ، وأفضل منه من أبغض دنياه (  $^{(4)}$  ه

<sup>(</sup>١) المراجع: يقصد ملسكشاء بن محود بن محمد

<sup>(</sup>۲) د شد ت من ۱۰۴۰ ع س ۱۷ .

<sup>(</sup>۲) د شه د س ۲۹ ، س ۲۷ ؛

<sup>(</sup>٤) د فق ، ورقة ٦ أ .

# [ بيتان فارسيان في الأصل ، ترجمتهما : [

النفس الوضيعة يجليها الخلاف ،

فالسيف المعوج يكون بالطبيعة في غمد معوج ...!!

ــ فلا تتنكر للنعمة ، حتى لا يزول عنك الحير والبركة ...!!

وقامت الحرب وكأنها يوم القيامة ، وتحرك الرجالة من أما كنهم على الجانب الغربى وهجموا على العجم ، وخرج الجيش من المدينة ؛ ووصلت السفن المقاتلة قريباً من جيش السلطان ، وكانت أمتعة التجار والجنود في قصر السلطان بالجانب الشرقى ، فهجم رجالة بغداد جميما عليها ، وامتشق جنود الجيش الذين كانوا على الجانب الغربي السلاح ، وانتظموا صفوفاً لحراسة أماكن الخيل ، وكان السلطان قد أقام في قصر سعد الدولة (١) مع عدد قليل من الجند ، بينما بقیت خیمته وعتاده ، ومعداته ، وخزانته ، وأسلحته ، وجواری قصره ، وجمیم أدواته على الجانب الغربى ، وكان «زينالدين على» وجميع جنودالجيش قد ركبوا خيولهم ، وأخذوايقاتلون السفن المهاجمة ، ليمنعوها من الجيء إلى الجانب [س ٢٦٩] الغربى ، وأمر زين الدين بأن تلقى المجانيق حممها عليها ، وأن تحرق معدات السلطان وأمتعة الجيش التي لا يمكن نقلها ، وأن يقف الجند في صفوف حتى تمرّ جميع الجواري والمعدات والخزانة ، فلما فعلوا ذلك سار السلطان في إثرهم . وكان السلطان — وحوله جملة الجيش — ممتطيًا صهوة جواده طوال تلك الليلة حتى الصباح على الجانب الشرق ، ثم حمــــلوا الأمتعة في الصباح ، ونزل السلطان على بعد فرسخ من بغداد ، يُملؤه الحقد الدفين ، وكان انسحابه غير منظم ، ولكن جيش بغداد لم تكن لديه القوة لمطاردته .

<sup>(</sup>١) هو سمد الدولة يرتقش الزكوى ( ‹ زن ، س ٢٤٨ ) .

مثل: « الظلم مسلبة للنعم ، والبغى مجلبة للنقم (١) » .

[ بيت فارسى فى الاصل ، ترجمته : ]

البغى يجلب الحقد إلى كل منزل ، والظلم يسلب النعم ويقلبها شرا

وكان قد بقى السلطان — من سائر أمتعته — فراش وقطعة من البساط، وخسة جياد ، ونقل الأمراء منضدة صغيرة من مطبخه ، ليستعملها متى وصل إلى حلوان.

مثل: « من اكتفى باليسير، استغنى عن الكثير<sup>(٢)</sup> ».

[ بيت فارسى فى الأصل(٢) ، ترجمته : ]

\_ إذا لم تملك من .تاع الدنيا شيئا فلتتحتق لك السعادة بالتناعة ، ولتتوفر لديك

وقد أوصل « زین الدین علی کوچك » جمیع أمتمته ومعداته ، وخزانته وجواریه ، وجمیع ممتلکاته، دون أن یضیع شی، (۱) منها .

مثل :- « من تمام الكرم الماتمام النعم (٥) » .

[ بيت فارسى في الأصل ، ترجمته : ]

\_ إذا كان طبعك فياضا بالنعم، فإن ذلك يابني ... من تمام الكرم ... !!

<sup>(</sup>۱) د فق ، ورقة ۱۰ ب.

<sup>(</sup>٢) م فق ، ورقة ٦ ب.

<sup>(</sup>٣) نظامی: خسرو وشیرین ( الخمسة ، س ٥٣) .

<sup>(</sup>٤) ارجع فی ذکر محاصرة بنداد إلی • زن ، س ٢٤٦ — ٢٥٥ و • ١١، فی حوادث سنة ١٥٥ ه . [ ج ٢١ ، س ١٤٠ ]. وقد ذکر عمادالدین السکات الإصفهانی صاحب • زن ، هذه المحاصرة بالتفصیل لأنه کان حاضرا فی بنداد فی أثنائها ، فشاهد الوقائم ورآها رأی المین .

<sup>(</sup>ه) ، تق ، ورقة برب ،

ولما وصل السلطان إلى مسافة خمسة منازل من همذان ، رجع الأتابك العلاكر و بقى ملكشاه وحده ، ففر إلى خوزستان ، ونزل السلطان [س ٧٧٠]. في قصر همذان (كوشك همذان).

مثل: « نحن كا كنا والعناء زيادة » .

فقد أصبح سعيه ضائعا ، وحل به التعب ، وخلت خزانته ، فلم يقم بحملة بعد ذلك ، وكان يذهب فى الشتاء إلى ساوه ، وفى الصيف إلى همذان ، واستولى عليه التعب ، فكان يبدو ضعيفاً متوعكاً ، وظل هكذا إلى شهر ذى الحجة من سنة أربع وخسين وخسمائة ، حين جاء من القصر إلى المدينة محمولا فى محفة فعاش أسبوعاً ثم مات .

وكان السلطان قبل ذهابه إلى بغداد ، قد أرسل «شهاب الدين مثقال بزرك» والإمام الشيباني (١) خطبة الخاتون الكرمانية (٢) ، وليرافقاها من كرمان إلى همذان ، وقد وصلت إلى همذان في رجب من سنة أر بع وخسين وخسائة ؛ حيث تم العقد عليها ، فأقيمت سرادقات عديدة ، واجتمع المطربون احتفالا بها ، وخف السلطان لاستقبالها في المحفة لأنه كان مريضاً ، وقد أقامت الخاتون خسة أشهر في عصمة السلطان ، ولكن السلطان لم يقربها بسبب المرض (١) إلى أن توفى في ذي الحجة من هذه السنة (١).

وقد ترك السلطان العمر المديد ، وملك العالم للملك المظفر ، والسلطان الشاب السلطان القاهر ، عظيم الدهم ، غياث الدنيا والدين أبي الفتح كيخسرو بن السلطان

<sup>(</sup>١) في وجت، عماد الدين عبد الصمد الشيباني .

<sup>(</sup>٢) • خاتون كرماني ، هي ابنة ملك كرمان ، أرجم إلى • زن ، س ٢٨٧ .

<sup>(</sup>۲) دزن ، سی ۲۸۷ .

<sup>(؛)</sup> توفى يوم السبت لا نسلاخ ذى القمدة سنة ٤٥٥ ﻫ ( • زن ، س ٢٨٨ )

قلج رسلان — خلد الله ملكه — وإنكل يوم يمضى من عمره بمنابة مقدمة للصبح الكاذب وطليعة للصبح الصادق ، فإذا أذن الديك فى تباشير الصباح ، نداء حى على الفلاح ، تظهر رايات الملك العالية فى جميع الأقاليم ، فتظل الآفاق ، ويشمل أمر فتحه المبارك كل مدينة ، فيجعلها ركابه الميمون تزداد عظمة وروعة وزينة ، لتصبر كروضة الرضوان .

وقد أدرك هذا الملك — الذى هو ظل الله فى الأرض — منقبة العلم ومنزلة . الدّماء ، ومنصب الحسكاء ؛ وهى أشرف المناقب ، وأرفع المناصب ، وأنفس المنازل ، وتحقق من أن الله تعالى — تشريفاً للعلم — قد منح العلماء منزلة المزئكة، وأوصلهم إلى مرتبة الروحانيين فى الشهادة بوحدانيته و قرن [س ٧٧١] اسمهم باسمه ، وبالملائكة ، حيث يقول فى كتابه القديم : « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم (١) » .

و إن خشية الله ومراقبة جانبه - وهما سبب الفوز والنجاح والسعادة الأبدية - إنما ها من تمرات العلم ونتأنجه . كما قال الله تعالى : «إنما يخشى الله من عباده العلماء (٢) » .

و إذا تحلى شخص من بنى آدم محلية العلم والتقوى ، واختص من عوارف صنع الله ولطائفه بهاتين الموهبتين السنيتين ، وصار محظوظاً بهما ، فإنه يصل إلى منزلة أعلى ، و يبلغ درجة الكمال .

وقد وصل سيد العالم ، السلطان القاهر أبو الفتح كيخسرو ، ذو العظمة والسلطنة ، والقوة والشوكة ، وفسحة الدولة والعدل ، إلى أقصى درجات

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، آية ١٦ . .

<sup>(</sup>٢) سورة فاطرآية ٢٥.

العلم ، وأعلى منازل الفضل ، ولم يصل شخص قط من جملة سلاطين آل سلجوق إلى وفرة عدله وفضله ، ودرجة علمه وكاله ؛ و إن أرواح العلماء الذين كانوا بمثابة الآباء المرشدين للسلاطين ، لتزهو بمثل هذا الخلف ، وتفاخر به ، فى روضات الجنان مع الحور العين ، و إلى لأسأل الله أن يزداد علمه ، وأن تبقى دولته إلى يوم القيامة .

#### [ بيت فارسى في الأصل، ترجمته : ]

\_ أسأل الله أن يبتى سعادتك أبد الآبدين ، وأنت تعلُّم أننى لا أملك إلا الدعاء

ولما كانت دولة هذا الملك السعيد ، قد أعادت أنوار فصل الربيع وأزهاره إلى أشجار دولة آل سلجوق ، بعد ذبولها في الخريف ، وأبدت فيها من جديد نضارة الرياحين وجدتها وخضرتها ، قلت \_ أنا الداعي المخلص والحب المتخصص أصف الربيع على لسان الورود والأزهار ، وأمدح هذا الملك المظفر صاحب العهد السعيد هذه القصيدة الرائعة فنظمت ماس الأفكار في هذه الدرر الأبكار

#### [قصيدة فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

- ــ فتحت ريح الصبا وجه الرياض بلاتوان ،
- فأخذ جيش الرياحين يقبل بأمر الله : كن فكان ...!!
  - \_ وترنم البلبل الشادى على أغصان الريحان ،
    - وانشدُقصصاً جميلةفي مدح السلطان ...!!
- \_ وصار القمرى يترنم فوق أغصان السرو الغائمة على حافتى النهر ، [س٣٧٣] ويمدح من صميم قلبهوروحه ملك الزمان ...!!
  - \_ وظلَّ السوسن معقوداللسان مثلىرغم أن له عشرة ألسنة ،
    - لانه وجد أنه لايستطيع أن يحسن مدح السلطان ...!!
  - وأقبل النرجس الغض يحمل القدح فوق يده
     ليقدم للرياحين ـــ في محفل الملك ــ الحنر الحراء الارغوانية ...!!

\_ ورفع شجر الصفماف أيديه بالدعاء،

طالباً من الله ذي الجلال أن يديم عهد الملك الشاب مادام الزمان ... !!

\_ وإن كل خضرة فوق شواطئ الانهار لتدعو الله قائلة :

يارب أطل حياة هذا الملك العادل ... !!

\_ فهو الملك العظم الذى له عظمة جمشيد ،

والذي يمنح الملوك التيجان ، ويأخذ من الملوك الحراج

وهو السلطان الذى له قدر بهرام وسيرة أفريدون ،
 وهو في الحرب كرستم دستان ، وفي السخاء كحاتم الطائي .(١)

\_ وهو صاحب سيف وقلم ... استطاع بهما

أن يفتح المشرق والمغرب ويضعهما في قبضته التي تنثر الجواهر ... !!

ـــ وهو ملك العالم ، وظل الله فوق خلفه ،

وهو مالك الأرض ، وقد اقترنت الكواكب السبعة على سعده

فالقمر المارك عبد منقاد له،

والشمس في خدرها خاضعة لأمره ... !!

ــ وله ملك سلمان ، فانظر إلى مامه

تجد الوحوش والطير خدما له، والإنس والجان طوعا لامره ...!!

ــ وقاع البحر مملوء بالدر"، وبطن المنجم زاخر بالذهب

ولكن آفتها جميعاً يد الملك التي تمنح ، وقلبه المحب للعطاء ...!! (٦)

وإن قيصر الروم يتمنى أن يكون خادما لعتباته ... !! ـــ وقد أصبح الصقر ـــ في هذا العصر ـــ صديتا للعصفور

وأصبح الذُّب رفيقا للراعي ، وذلك بفضل عدل هذا الملك. .. !!

<sup>(</sup>۱) المراجع : جثيد وبهرام وافريدون جيمهم من ملوك إيران الأقدمين ، ورسّم دستان هو البطل الأيراني الذي شادت بذكره الأساطير ، وحاتم الطائل هو مضرب المثل بالجود والسخاء عند الدب .

 <sup>(</sup>٣) المراجع: يقصد أن الذهب والدر ينقصان على يد الملك التي تعودت العطاء يفعل قابه
 الذي جبل على السغاء .

\_ وقد ورثت كق ... وأنت الملك العظيم ... ملك كسرى وجشيد، وعدل أنوشروان ...!!

ــ لقد حاول رستم البطل أن يحارب مثلك ،

ولكنك أنت الآن تفوقة في الحرب مَهَارةً وقوة ...!!

وإذا حارب الملك ... فتتاله يشبه في الواقع يوم القيامة ،
 كما أن محفله يشبه في الحفيقة جنات الرضوان ...!!

\_ وغضبك ... يظهر لاعدائك صورة جهنم الحمراء ، و نطفك ... يبدو لاصدقائك كجنات الخلدالفيحاء ...!!

\_ وكل شيء تشرق عليه النمس تحت قبة الساء، فيه أثر منك ، وفيه أمرك واجب الاداء ...!!

\_ لقد هزم الملك عدوية بسيف القهر ، واستولى على ملكه ،

. ثم وزع مذا الملك جميعه على الأصدقاء ...!!

وقد خرج سيفه من أرض الهند
 ولذلك مال برأيه إلى تلك الانحام

\_ أيها الملك الشاب ... إنك ملاذ الأنام، وظلك أكثر حديا على الخلق من قلوب الآباء ...!!

\_\_ فكل من لايدين لك بالعبودية كما دان الفلك لك،

يكون في الحقيقة سيء الحظ ذا عناء ...!!

فليجعل الله الفلك الاعظم طائعا لامرك،
 وليجعل حركات الارض والزمان وفقا لرغبات قلبك ...!!

ن ولتدم في كنف العافية إلى يوم الحشر

ولتبق في رحاب الملك حتى تقوم الساعة ...!!

## السلطان معز الدنيا والدسن()

## أبو الحارث سليمان بن محمد بن ملكشاه

قسيم (٢) أميرالمؤمنين [س ٢٧٤]

كان السلطان سلمان أسمر اللون يميل إلى الحمرة ، وكان متوسط اللحية ، قصير الرقبة ، ربم القامة .

وكانت مدة ملكه ستة أشهر ، وبضعة أيام . وقد ولد في رجب من سنة إحدى عشرة وخسمائية ، و بلغت مدة عمره خسا وأربعين سنة .

وكان وزيره شهاب الدين ثقة (٢) ؛ وحاجبه مظفر الدين ألب أرغون (١) ، وتوقيعه « استعنتُ بالله (٥) » .

وكان السلطان سلمان ملكا حسن الطبع ، حميل الوجه ، محباً للمزاح . مثل : « إذا شرف الخلق ، حسن النطق (٦) » .

[ بيت فارسى في الأصل ، ترجمته : ]

الكلام الجيل ... من نتاج الطبع الجيل
 فـكل من حسن طبعه ... كان ذا كلام جميل ... !!

<sup>(</sup>۱) قال أن الأثير: ( لقب سليمانشاه ألفاب أيه غيات الدنيا ، و ماقى ألقابه ... ) د ١١ ، ج ١١ ، ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>۲) فى « تسكك » و « ع » ورسالة الجوبنى « برهان » ( أرجع إلى فهرس أسماء السلاطين فيا سبق حيث ورد لقب « برهان » يدل « تسيم » .

<sup>(</sup>٣) • زن ، شهاب الدين عُود بن الثقة عبد العزيز النيسابوري ، ص ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٤) يزيد في • زن > عبارة ( بن يرنقش صاحب قزوين ) .

<sup>(</sup>ه) كذا في دع ، ورسالة الجويني .

<sup>(</sup>٦) • فق ، ورقة ٨ ب .

وكان يميل إلى اللهو والأنس ولكنه لم يكن ثابتاً ؟ كما لم يكن الحظ مواتياً له ، فقد جلس على العرش بضع مرات ، ولكن الحظ لم يساعده فى هذه المرات جميماً ؛ وقد اجتهد كثيراً ، ولكنه لم يجد توفيقاً .

[أبيات فارسية في الأصل(١)، ترجمتها : ]

\_ لا تكن صديقاً للفلك الدوار ، فقد ينزع أحياناً مخك وطُّورا جلدك ...!!

وحينذاك تدرك التعب والعناء ، اللذين يسبهما ذلك الفاك الدائر ... !!

فتنبّ إلى سيئاته، ولا تسلم قلبك لمتاعبه

لان الغدر هو رسم هذه الدنيا الفانية ... !!

وإن التعب هو نصيى من هذه الدنيا المظلمة ،

فكيف يصبح قلى سعيداً وحياتى مشرقة ...؟!.

ولما رحل السلطان محمد من الدنيا ، كان « موفق گردبازو » [س ٧٧٠] أقوى الأمراء جميعاً ، وكان « ناصر الدين آقش » و « عن الدين صماز (٢٠ » . والأتابك « اياز » من العظاء ، فتشاوروا فيا بينهم في أمر السلطنة ، واستقر رأيهم على دعوة « إينانج » للحضور من الرى ، والعمل وفقاً لرأيه ؛ فلما جاء ؛ استقر رأيه على تولية السلطان سلمان ؛ فذهب شخص لاستدعائه من الموصل ، فسيره الأنابك « قطب الدين مودود » في عدة عظيمة ، وأهبة كاملة (٣).

مثل: « شكر الإله بطول الثناء ، وشكر الولاة بصدق الولاء (١٠)».

[ بيت فارسى فى الإصل؛ ترجمته: ].

- إن شكر الحق مرتبط بالثناء ، وشكر السلطان متصل بالولاء والوفاء ... !!

<sup>(</sup>۱) د شه ، من ۱۹۵۱ ، س ۷ – ۹۰

<sup>(</sup>۲) یزید د زن ، ، ص ۲۶۳ : دابن قاعاز الحرای ؛ وق د ۱۱ ، ج ۱۱ ص ۱۹۳ : د سقس بن قاعاز الحرای ، .

 <sup>(</sup>٣) ارجم إلى و زن ، ص ٢٨٨ — ٢٨٩ ، و د ١١ ، ج ١١ ، ١٦٨ ،
 ق حوادث سنة ه ه ه م .

<sup>(</sup>٤) د فق ۲۰ ورقه ۸ ب .

ووصل السلطان سلمان ، فى اليوم الثانى عشر من شهر ربيع الأول سنة خمس وخمسين وخمسانة إلى دار الملك فى همذان ، وجلس على العرش ، وتولى الملك ؛ وأنشد « سيد أشرف » هذه القصيدة يوم استقباله ، فى حضور الأمراء ، مهنئاً له بالملك .

## [ قصيدة فارسية في الأصل ، ترجمتها(١) : ]

ــ جلس ملك ملوك العالم فوق عرش السلطنة

واعتلى إنسانُ عين السلاطين سريرَ الملك ... ١١

فالمنسة من الله الله الملك موجودة في أسمه

وقد طبعت على ثو به ، فعمرت الدنيا ، وامتلاً المنجم ذهبا ... !!

را لحد لله ... فقد جلس على عرش حراسان والعراق النام أن ما النام أن المان المان المان والعراق

ملك عراقى خراسائى فى نفس الوقت ... ١١

والثناء ته ... فقد صارت الدنيا مثل جنة الفردوس ،

وأصبح هذا الماك العظم حارسا على جنة الرضوان ... ١١

[٧٧٦ ]

- وقد وقف اليوم الإنس والجن والملائكة لجدمته

لان سلمانشاه جلس على عرش سلمان ... !!

وَهُو بَيْنَ الملوكِ كَالشَمْسَ بِينَ ٱلْكُواكِبِ ،

فإذا تربعت على العرش ... كسف نورها جميع الكواكب ... ا!

\_ وقد سما قدره على حميع الكائنات والآدميين

وطُسِع حبه فى قلوب الملائدكة المطهرين ... !!

ـــ وقد خضعت ريح القضاء لعزمه ، فوقفت تلبي النداء ،

وجمدت ألجبال فوق الأرض أمام حزمه فى ضعف وحياء ... ١١

وليس بعزيز عليه أن يلتي بكرة الفاك بعيداً عن ميدان الوجود
 لان الكون جمعه يستقر في جزء من مضربه الفوى ... !!

<sup>(</sup>۱) ديوان سيد أشرف (حسن الغزنوى) نسخة المتحف البربطاني، ورقة ١٣٩ – ١ ( Or. 4514 )

\_ وقد أحيت الدنيا أنفاس عدله، وكأنّها أنفاس عيسى فلا جرم أن صارت له بذلك المنّة على العالم ... !!

كا هدأت الفتنة الحالكة بفضل سيفه فى يوم الهيجاء
 وقد أخدت بسهولة ، ولن تقوم أبدا مهما اشتد العناء ... !!

ـــ وقد استقر سلطانه ، وسار ذكره في الآفاق

سيرالفاك الدوار الذي لايتوقف عن الدوران ... !!

\_ وزهق الباطل سريعا حينا أدى المَــلكُ

الصلوات الخس وجلس على عرش المُسلك ... ا!

فيامن وقف كيوان<sup>(1)</sup> عبداً على باب إيوانك
 وجلس النمر حارسا على باب أعتابك ... !!

َ فد هَنَّ أَكُ الحَظ حَيْمَا رَآكَ جَالَسًا عَلَى العَرْشُ وَقَالَ : امن جلست على عرش الدنيا ، إنك تحسن الجلوس ... !!

ــ فاستعد مثل الملوك العظاء وافتح العالم أجمعه [ش ٧٧٧] فإن الوقت وقت العمل ، ولا يمكن التمهل والانتظار

وأمطر غيث الرحمة من فيض كفك على سائر المسلمين
 وأسرع بإنقاذهم فقد علا غبار الكفر وجوههم

وقد عهد إلى « شهاب الدين ثقة » بالوزارة ، وإلى « مظفر الدين ألب أرغون» بإمارة الحجامة (٢) ، وكان السلطان يبسط العدل ، ويفيض الفضل.

مثل: « أعظم الماوك من ملك نفسه ، و بيط عدله (٢) » .

وأسند ولاية العهد إلى الملك « ارسلان » الذي كان مقيما عند الأتابك

 <sup>(</sup>١) المراجع : هو د زحل ، وهو في السهاء الماآبعة ، والمفسود بذلك أن السهاوات السبع خضمت له .

<sup>(</sup>۲) ارجم إلى د زن ، س ۲۸۹ .

<sup>(</sup>٣) ديني، ورقة ١١ - أ.

«ایلدگز<sup>(۱)</sup> » حتی بستمیل ایلدگز إلی جانبه ، فأدرجوا اسم ارسلان فی الخطبة ، ونقشوه علی السکة .

ثم رجع « إينانج » إلى الرى .

وكان بين « موفق گردبازو » و « عز الدين صمار » و « ناصر الدين آقش » نزاع دائم ، ولم يعد لگردبازو من النفوذ في الحسكم ماكان له في عهد السلطان محمد ، لأن السلطان سليان كان مشغولا — طوال أيامه — بالملذات والمشرة ، وكان عز الدين وناصر الدين أكثر تردداً عليه ، وكانا كلار أيا السلطان يتحدثان معه ، في أمر القبض على « گردبازو »

وذات يوم أنزلا السلطان ضيفاً على « كردبازو » لعلهما يستطيعان بذلك تنفيذ فكرتهما ، فلم يقصر « كردبازو » في إعداد وسائل النرف ، ولكنه حافظ على نفسه جيداً (٢).

مثل: « من جاد بما له عزّ ، ومن جاد بعرضه (٢٠) ذلّ ».

فلم تنجح هذه الخطة ، لأن «گردَبازو »كان ذا جيش كبير ، وكان يحتاط كثيراً ، وكان جنوده ينامون مساحين –كل ليلة – حول قصره .

وفى تلك الأثناء أرسل «كردبارو» شخصاً إلى الأتابك إيلدگز ، وحرضه على المجيء و إحضار الملك ارسلان معه ، أما السلطان سليان ، فقد ظل يداوم الشراب حتى نفر من مخالطة الناس ، وصار ملولا .

مثل : « من جانب الأخيار ، أساء الاختيار (١) »

<sup>(</sup>١\_ لأن الأتابك إيلدكر كان زوج أم ارسلان ( • زن • ص ٢٨٨ ) .

<sup>(</sup>۲) دا ا ، ج ۱۱ ، س ۱۷۵ -- ۱۷۲ ،

<sup>(</sup>٣) د نق ، ورقه ۹ ـــــأ .

 <sup>(</sup>٤) • فق ، ورقة ١١ – أ .

#### [ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

- إذا تركت مصاحبة الاخيار ، فإنك تكون قد أسأت الاختيار ... ١١

ولم يعد الأمراء بجدون طريقاً إليه ، فيتسوامنه ، لأنهم لم يكونوا [س ٢٧٨] يرونه كثيراً ، وكانوا إذا رأوه يستاءون منه ، لأنه كان لا يحترم أحداً منهم ، وكان يؤذى الجيع بلسانه وأقواله .

مثل: « احفظ رأسك عن عثرة لسانك (١) ».

[ بيت فارسى فى الاصل ، ترجمته : ]

\_ احفظ رأسك من ضَمر كات اللَّسان

فقد يؤذى لسانك رأسك في بعض الأحيان ... !!

فاتفق الجيم مع « گردبازو » على استدعاء ارسلان .

[ أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

لن يعرف إنسان هدف الدنيا ، لانها لن تطلعنا على أسرارها(٢)

\_ فلاذا تربط قلبك بالدنيا الفانية

ولمــاذا تتعب وأنت تعلم أنك لن يَبقى فيها<sup>(٣)</sup> ... ١٢

ـــ لقد ارتفع فيها ناب الأفعوان وصار حاداً

ولا يستطيع أحد أن يتخلص منه بالمروءة والعلم(١) ...!!

ــ ووجد فيها التمساح في البجر ، والنمر في الصحراء

والأسد الهصور المفترس في الغابات (٥) ...!!

<sup>(</sup>١) و فتى ، ورقة ١٣ – أ .

<sup>[</sup> المراجم : مكذا وردت هذه العبارة ، والصواب • من ، ] .

<sup>(</sup>۲) د شه ۱ س ۱۱۵۶ م ۱۰ .

<sup>(</sup>۲) د شه ۲ س ۱۱۵۱ ، س ۲۱ ۰

<sup>(</sup>٤) وشده س ۱۱۹۱ س ۲۲ .

<sup>(</sup>ه) وشه ، س ۱۲۳۶ ، س ۲۵ .

- وتجرى الامور بشدة أو بلين
   ولن يستطيع الإنسان التمييز بين الجير والشر ... !!
  - ولا يجدى فيها التساؤل عن حقيقة الامور
     ويستوى في ذلك العظم والحقير (1) ... ١١
- \_ ولو صبك الفلك من حديد صلب ، فإنه لن يُدلسُّكُ إذا صرت شيخا (٢) ... ١١
- ـ وهكذا رسم الفلك الدوار ، فهو يظهر لك أحياناً الحقد وطورا الحب 🗥 🔐

فلما علم سليان أن الأمراء قد استوحشوا منه ، وأرسلوا إلى ارسلان ، أوفد إليهم شخصاً يقول لهم على لسانه : « إذا كنتم لا تريدوننى ، فإنه لم يصبكم منى أذى ، فدعونى آخذ ما قد أحضرته معى — من الموصل — من لوازم ومعدات ، وأذهب تاركاً ما بقى من الأمر لكم » .

وأراد الأمراء أن يجيبوا على رسالته ، ولكنهم رأوا أن إجابتهم لا ينبغى أن تتم قبل أخذ رأى « إينانج » .

مثل: « من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه رأى العلماء ، و يجمع إلى عقله عقول الحكاء (١٠) » .

### [ بيتَ فارسي في الاصل ، ترجمته : ]

\_ أبلغ رأيك إلى العلماء ، واجمع إلى عَمَاكَ عَقُولُ أَلْحُـكُماءُ ... !!

فذهب شخص إلى « إينانج ». فبعث إينانج معه رسالة قال [ ٧٩٧٠] فيها : « الله . . ! الله . . . ! إذا كنتم تكرهونه ، وتريدون أن تختاروا ملكا غيره ، فايس من المصلحة تركه ، لأنه إذا ذهب إلى خراسان ،

<sup>(</sup>۱) د شه د ص ۱۳۹۱ تا ۲۰۰۰ ه .

<sup>(</sup>۲) دشه، ص ۱۱٤۱، س ۲۱.

<sup>(</sup>۳) د شه به س ۱۱۵۱ ، س ۱۵ ۰

<sup>(</sup>٤) • فق ، ورقة ١٨ – أ .

فلا يمكن أن نأمن جانبه ، و إنه سيعد حيثًا ، وأكون أنا أول من يتعرض لمجومه فينبغي حبيبه جتى يصل الساطان الآخر ، وجينذاك يصيح الأمر في يد السلطان الجديد يتصرف فيه كيف يشاء . . . !! »

مثل: « أحسن العفو ما كان عن قُدُرة - ، وأحسن الجود ما كان من عُدرة - ، وأحسن الجود ما كان من عُدرة (١) ».

وظن الأمراء أن سليان سوف يهرب إذا استبد به اليأس ، فجمعوا فرساتاً س من كل معسكر س مزودين بالأسلحة ، فكانوا يتبادلون المراقبة حول قصره حتى وصل « إيلاكر » ومعه السلطان ارسلان ، في آخر رمضان سنة خمس و خمسين و خسيائة ، ثم جلس السلطان ارسلان على العرش ، وسجن سليان في جوسق في وسط حديقة القصر ، ووضع عليه الحراس (1) .

منهم توجه السلطان ارسلان والأتابك ايلدگر بعد شهر إلى إصفهان ، ونقل سليان إلى قلقة علاء الدولة (٢) ، وكان سليان قد ألف حياة الملك السجين الذي يقيم داخل قلعة ، ولكنه تعب في هذه ألمرة فلم تسلم جراته ، وانتهت حياته في هذه القلعة في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الآخر سنة ست وخسين وخسيائة (٤) ، ودفن في مقبرة أخيه مسعود . . رحمه الله ، و برد مضجعه .

و إنى أسأل الله أن تتمتع روحه فى روضة الرضوان وفسيح الجنان ، لقاء إحسانه و بره وتمويضاً لكل سعادة لم تتحقق له ، وكل دولة لم تدم له ؛ وها هو

<sup>(</sup>۱) د نني ، ورته ۱۳ ب ما ۱ أ .

<sup>(</sup>٢) وزن مس ٢٩٦ ، و دا ا ه تج ١١ ، م ١٧٦ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ زَنْ ﴾ ﴿ قاوه إلى قلمة هجان ٢٠٠ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) قبل(ته مات مسموها («زن»س۲۹٦) وقبل بل خنق ( ۱۱ ؛ ج ۱۱ ) س۱۷۶، [ المراجع : العبارة الفارسية • ابن بأر سبوي أَزَ آب درست "نَيَّامد ، تَقَابَل العبارة الرائمة بيننا • ما في كل مرة تسلم الجرة » ] .

سميه يحكم فى سعادة ، و يجرى فرس السعادة والإقبال متمتعاً بسمعة طيبه ، ريهزم فى كل يوم خصا ، ويفتح إقليا ، ويلتو ويتمتع بقدر على نهيج المقلاء ، وكل أمر يصدره رأيه الأعلى يكون وفقاً لحجة الصواب ، ولمنهج الاستقامة ، لأنه يلتزم طريق الله الذى لا خطأ فيه ولا زلل ؛ فأمره نافذ فى جميع الآفاق على الإطلاق ، وقد جمع محاسن جميع أسلافه ، من السلاطين والماوك الذين حكموا على وجه الأرض .

[بيت عربي في الأصل]

سُبْحَانَ مِن جَمَّع الورى فيه كا جمع العُلُومَ بأَسْرِها في المُصْحَفِ

ولقد أصبحت ميامن النوايا الطيبة ، وعقائد ماوك السلاجقة الصافية ، وسير سلاطينهم العظاء مفخرة لبني آدم ، ونقشت محاسنهم على صفحات السكون ، فألحد لله ، والمنة له ، أن استطاع هذا الملك أن يسجل مآثر هذه الأسرة الكبيرة ، الدائمة المؤيدة المخلدة ، وأن يرفع أعلام السلطنة لدولة أسلافه العظيمة في جميع عالك العالم ، وأطراف العرب والعجم .

#### [ بيتان عربيان في الأصل ]

إِنَّا لَنُحْرِزُ بِالأَسْيَافِ مُصْلَتَ قَ مَالِكَ الرَّومِ والأَثْرَاكِ والعربِ حَقِّى تَكُونَ لِنَا الدُنيا بأجمِينا مَحْمِيّةً بين مَوْرُوثٍ ومُكلّسَبِ

أسأل الله أن يزين وجه الأرض بجال عدل الملك غياث الدين وأسأله أن يبلغ به فى الدين والدولة والدنيا والآخرة إلى أقصى الهمة وغاية الأمالى ، ومطمح الآمال ، ومنتهى ما يصبو إليه خاطره المبارك ، وأن يعلى شأنه ، ويزين الخطبة والمسكوكات فى ممالك العالم بألقابه الميمونة واسمه المبارك ، ويجعل عتبة

سلطنة هذا الملك مكاناً لسجود أكاسرة العالم، وقياصرة بنى آدم . . . و يرحم الله عبداً قال آميناً (١٠ .

وهذه عجالة في مدح الملك كيخسرو خلد الله ملكه .

[ قصيدة فارسية في الأصل ، ترجمتها : [

يامن استضاءت الارض برأيك ، كما استضاءت السماء الرابعة بالشمس ... !!

ولو ارتفعت مائة طبقة ، فهي تسجد كما تسجد الارض ... !!

ــ إنه الماك كيخسرو الذى ارتفعت أصوات جوده وعدله

حتى جعلت أذن الفاك السابع صماء من شرّتها ... !!

\_ فليجعل الله المالك المظفر ملاذا للدين ... وإنه لكذلك

وليجمل الله بلاطه ملجأ للدنيا والدين معا ... !!

ـــ ولقد تشبُّمهَ البحر بك فصار مانحاً للجواهر

ولكنك تمنحها ناسماً أما البحر فعلى صفحته تجعدات كثيرة من الموج ... !!

\_\_ لقد بحثت الازمانُ الطويلة عن ماك مثلك \_\_ [س ٧٨١]

فلم تر لك قريناً في أصالة الرأى و بعد النظر ... !!

\_ لقد كنت في شك من فكرة السمو على الفلك

حتى كشف لى قدرك عن عين اليقين ... !!

\_ إن الشمس تضع رأسها على أعتابك

لعلها تحظى بتقبيل يديك يوم الاستقبال . . !!

أسأل الله أن يكون لك أسمى المواقع

في الميدان ... ما دمت حيا ... أيها الملك العظم ... !!

فقد صنعت من المجرة طوقا وحلية لسرج جوادك
 واتخذت من القمر زينة للجام فرسك ... !!

(١) المراجم . وردت العبارة بالعربية في الأصل

<sup>(</sup>٢٦) راحة الصدور

- وارتعدت الشمس خوفا منك ، فبدت نحيلة صفراء اللون كالزاهد ، وحاولت أن تنزوى خلف الجمل كالنحلة ... !!
- فلما ترنمت بدعائك نجت وأشرقت ، فكان دعاؤها لك ... شفاءً لها ... !!
- وإن الشمس لتضطرب إذا رأت ، تجعداً على جبينك من أثر الغضب ... !!
  - \_ إن قوة خصمك لاتقاس بشيء أمام قوتك
  - فأنت كاء الحياة ... وهو كالماء الآسن ... !!
  - وأنى یکون لخصمك الذلیل ، رأی قوی وعزم متین مثلك ... !!
- فإن شرارة تظهر من غضبك ، تجعل أسد الفلك الهصور يكن في عرينه ... !!
  - وإن شيئاً ببدو من لطفك ، ليجعل الماء المعين خَـجـلاً من فيضك ... !!
    - وإذا حملت الرياح قدراً من رائحة خلقك إلى الصين
      - فإن عبيرها يطغيُّ على رائحة المسك ... !!
        - فليبقك الله خالداً سعيداً ما بقيت الدنيا
      - لأنك الختار لهذه الدولة من سن سائر الملوك ... !!
        - وما دام دعائى قد اقترن بالإجامة
    - فإنني لن أتعب مسامعك بأن تسمع من المديح أكثر من هذا ... !!

## السلطان ركن الدنيا والدين

# ارسلان بن طغرل بن محمد قسيم أمير المؤمنين

كان السلطان ارسلان ملكا أحمر الوجنتين ، جميل الوجه طويل اللحية ، خفيف الشعر ، طويل الذؤابة ، ربع القامة ، ممتلىء الجسم .

وكانت مدة ملكه خس عشرة سنة ، وسبعة أشهر(١) ، ومدة عمره ثلاثا وأربعين سنة وتوقيعه : « اعتضدتُ بالله (٢٠ » .

وكان وزراؤه م: الوزيرشهاب الدين (٢) بن ثقة الدين عبد العزيز، [٣٨٢] والوزير فخر الدين بن ممين الدين (٢) ، والوزير جلال الدين بن قوام الدين (٥) .

وحجابه هم .: الأمير الحاجب مظفر الدين بازدار (٦٦) ، والأمير الحاجب الأتابك اياز (٧) ، والأمير الحاجب الأتابك نصرة الدين يهلوان (١) .

وكان السلطان ارسلان جميل الطلعة ، حسن السيرة ، ذا حياء وحمية ، بطيء الغضب ، سريع الرضا ، وكان الكرم والمروءة غالبين على أخلاقه ، والحلم والسكون ظاهرين فى أحواله .

<sup>(</sup>١) أي من ذي الحجة سنة ٥٥٥ هالي جادي الآخرة سنة ٧١ه ه.

<sup>(</sup>٢) ني د م ، : اعتصمت .

<sup>(</sup>٣) تريده زن ، : محود ،

<sup>(</sup>٤) تزيد • زن ، المختص .

<sup>(</sup>ه) تومد وزن ، : الدركزيني .

<sup>(</sup>٦) المقصود هو نفس مظفر الدين ألب ارغون بن يرنفش البازدار

<sup>(</sup>٧) تزيد د زن ، ( س ٢٩٧ ) : طغرلتگين .

<sup>(</sup>٨) هو ابن شمي الدين ايلدكني ، وأخو السلطان لأمه .

مثل: « من قُرُبَ بِرُّه بَعُدَ ذِكْرُه (١) ».

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

كل من يختار الهبة والعطاء ، تتجاوز سمعته الطيبة أفلاك السياء ... !!

فلم يسمع صاحب حاجة منه لفظة « لا » أبداً ؛ ولم ير خادم منه جناء وذلاً قط .

مثل: « أكرم الشيم أرعاها للذم » [ بيت فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

ـــ أداء الحق أجمل أنواع الكرم

فينبغي اختيار طيب الذكر ، فالعمر لحظة يتلوها عنم ... !!

وكان متغافلا عن أمر الدخل والخرج ، وضبط أحوال الخزانة ، وشئون العرش وغير ذلك من الأمور ، كاكان متساعاً متساهلاً في تحرى الأمور وتفحصها ، وكان محباً للتنعم ، باحثاً عن الترفه ، مبالغاً في التكلف والتزين في الملبس والمأكل ، ولذلك فقد ارتفعت في عهده أثمان الملابس الفاخرة ، والثياب الملونة ، والملابس المخططة ، والأقشة المزركشة بالذهب ؛ ولم يلبس شخص قط ، قدر ما لبس من الملابس الفاخرة ، ولا وهب قدر ما وهب منها ، ولم تُرَ ملابس في لطف ملابس ؛ وكانت ملاطفاته في مجلس الأنس تبلغ غاية المكال ، كاك لا يؤذى شخصاً أبدا في محفله بفحش القول ، أو لنو الكلام أو السباب ، ولم يكن يصدر من شخص قط حركة خارجة عن اللياقة في وجوده ومحضره .

مثل: « إذا كَرُّمَتُ السجيَّة ؛ حَسُنتَ الطوبَّة (٢) »

<sup>(</sup>۱) د نق ، ورقة ۱۳ ب.

<sup>(</sup>۲) د فق ، ورقة ۸ ب .

#### [أبيات فارسية في الاصل(١) ، ترجمتها : ]

[س ۲۸۴]

إذا قُمْدُ رالمُماك وتقررت الولاية لسلطان ،
 انعكس نور مُلك على الفم فأضاء الأكوان ... !!

\_ وامتالات الولايات بفضل عاله فرحا وسرورا ، وانطلق جميع المسجونين ... فصاررا أحرارا ... !!

فهو يرفع الجزية عن جميع الأبواب ...

ولا يطالب أى مزارع بشيء من الخراج ... !!

- ويرفع الظلم عن المظلومين في هذا العالم،

ويقضى على قوانين الجور والمظالم ... !!

ويجعل جميع المدن والقرى تسلم أمرها إليه.
 لأن الدنيا جمعها تديمُ الدعاء له ... !!

وقد تصادق، بفضل عدله، الصقر والعصفور،
 وشرب الذئب والحل الماء معا من معين واحد ... !!

وأقسم الرعايا \_ القريب منهم والبعيد \_

بما هو متصف به من عدل وإنصاف ورأى سديد ... !!

وغمر اليُسر أطراف الدنيا ، وبدت آثاره وفيرة
 وتضاعف محصول الغلال مرات كثيرة ... !!

لأن نية الملك إذا حسنت ، صار الترابُ تبرأ ... والعشب وردا ... !!

والشجرة الخبيثة تكون جافة الاغصان ضعيفة

أما الملك صاحب النية الحسنة فيمون الطالع ... !!

- وإن كل ناحية لتتحدث بأن ماهى فيه من نعمة أو ضيق مرجعُـه إلى رأى ملكها ونيّــته ... !!

ولما توفى أبوه السلطان طغرل بن محمد برحمه الله - كان عمره أقل من عام ،

 <sup>(</sup>١) من منظومة خسرو وشیرین لنظای ف • جاوس شیرین علی العرش فی مکان عمتها ،
 ( الحملة ، طبع طهران س ١٠٢ ) .

وكان ابن عمه ملكشاه بن سلجوق بن محمد - أيضاً - في نفس السن ، فرباها السلطان مسعود ، وأرسلهما إلى المدرسة .

مثل: « من أدام الشكر ، استدام البر (١)  $\alpha$  .

واستمر السلطان مسمود يصطحب ملكشاه وارسلان معه إلى سنة أربعين وخسائة ، حين سار من بغداد عن طريق « دربند قرابلي » لقتال « بورابه » ومعهجم من الجيش بطريق آ ذربيجان ، فأرسلهمامن دار الملك إلى قلمة تكريت ، وأودعهما لدى الأمير الحاج مسمود بن بلال ، والى بغداد (٢٠ ، وكان حاكا على هذه القلمة ، فيكثا في القلمة بضع سنين (٣) ، حتى غير الزمان الأحوال بتقلباته ، وانتقل السلطان مسمود من الدنيا ، وجلس بعده ملكشاه بن محمود [س ٢٨٤] مدة أربعة أشهر على العرش ، ثم جاء السلطان السميد محمد بن محمود – الذي كان صهراً لمسمود وولياً لمهده – من خوزستان بعد أن استدعاه خاصبك بن بلنكرى ، وجلس على العرش في آخر شوال (٤) سنة سبع وأربعين وخسمائة . وفي سنة وجلس على العرش في آخر شوال (٤) سنة سبع وأربعين وخسمائة . وفي سنة من بغداد ، وترك إيالتها لنواب دار الخلافة ، بسبب توجسه من تصرفاتهم من بغداد ، وترك إلى بغداد مع «حسام الدين البغوش (٥) السلاحي » – الذي كان من يذهب إلى بغداد مع «حسام الدين البغوش (١٠) السلاحي » – الذي كان

٠ (١) د فق ، ورقة ٢٨ ب .

<sup>(</sup>٢) ارجم إلى ما سبق عند ذكر رحلة السلطان مسعود إلى آذربيجان .

 <sup>(</sup>٣) من سنة ١٤٠٠ إلى ١٤٠٥ ه وهو هنا يثير إلى قولائة تعالى • قلبت في السجن بضم
 سنين ، سورة يوسف آية ٤٤٠.

<sup>(</sup>٤) ارجع إلى ما سبق عند ذكر مجيء الــاهان كحد من خوزستان وأعتلائه العرش .

<sup>(</sup>ه) ذكر في د زن ، باسم البنوس ، وفي د ا ا ، باسم د البقش كون خر . .

صاحب قلعة « ماهكى (1) » وولاية « بندنيجان (٢) » — لاستخلاص بغداد ، ودفع جيوش أمير المؤمنين ، وقال السلطان محمد : « ان تكون انا طاقة على دفع الخليفة إذا نهض بنفسه لقتالنا لأن الأمراء — في مثل هذه الحالة — ان يقفوا في وجهه ، فيجب أن تأذن لواحد من الملكيين المقيمين في تكريت بالوقوف لمواجهة الخليفة (٢) » .

فوافق السلطان محمد على ذلك ، ولكنه عاد فندم بعد تحرك مسعود بن بلال ، فأرسل خطابًا يأمر فيه محجر الملك .

مثل : « من أسرع في الجواب ، أبطأ في الصواب  $(1)^{(1)}$  . .

[ أبيات فارسية في الاصل، ترجمتها: ]

ـــ إن الـكلام الذي لاداعي لقوله ،كالشجرة التي لا ثمر لها ولا رائحة(°) ... !!

- فللقلب قوس ، وللسان سهم ، فلا تستهن بهذا الكلام الذي أقوله ...!!

\_ فينبغى أن تكون مستقيما منزها عن العيوب [س.٧٥] وأن تترك آثاراً تدل على نبلك وشرفك(٦) ... !!

<sup>(</sup>۱) کانت قلمة مامکی بقول ۱۱، فی بلدة د لحف، من أعمال بنداد ، ج ۱۱. ص ۱۲۹ وس ۱۶۴ وغیرها .

<sup>(</sup>٢) كذا في و جت ، ويدو أنه هو الصواب ، وفي النسخة الأصلية و يبذنجان ، والمقصود و بندنيجين ، لأن و بندنيجين ، معربه من و وندنيكان ، بقول ياتوت وقد كال حدالله المستوفي الهم كانوا يسمون و بندنيجين ، في عصره و بندنيكان ، ارجم ص ٦٣ من كتاب Le Strange: The Lands of the Eastern Caliphate.

إذن قالقريب من الصحة أن بندنيجان ، هى نفس بندنيكان ، وقد ورد فى معجم البلدان المؤت (ج ؛ ، س ٣٥٣) أن بندنيجين وبلدة السحن، كانتا معا فى ناحية واحدة ، فلاشك إذن فيأن قلمة ما هكى قريبة من بندنيجين أو ، (بندنيجان ، ارجم إلى ١١٠ ، ١١ م ١٦٥)

<sup>(</sup>٣) داا ، ج ۱۱ ، ص ۱۲۹ ، و د زن ، ص ۲۳۲ -- ۲۳۷ .

<sup>(</sup>٤) د فق ، ورقة ١٦ ب .

<sup>(</sup>ه) د شه ۲ س ه ۱۱۷ پ س ۲۰ .

<sup>(</sup>٦) د شه د س ۱۱۲۶ د س ۳ -- ۱ .

فاجعل كلامك دائماً عن عقل وروية
 وشيق حديثك بصورة تتفق ونبل قصدك ... ١١

وكان السلطان يدبر مع « البغوش » شيئاً آخر ، ولكن الله يأبى إلا مايشاء ، وعمل القصاء عمله ، فلما أخرجوا ارسلان قاتلهم أمير المؤمنين المقتفى ، وحلت الهزيمة – أولا – بحيش أمير المؤمنين ، واشتغل الجند بالنهب ، ولكن جيش أمير المؤمنين رجع مرة ثانية ، وهاجهم ، فحلت الهزيمة بالبغوش ، فلجأ إلى ولاية ماهكى ، وحجز الملك معه حتى توفى (١) .

#### [ بيتان فارسيان في الأصل ، ترجتهما (٢) : ]

\_ إذا بقيت في الدنيا طويلا ، فسوف يتعب جسمك فتطلب الرحيل ... !!

فهی بحر خضم لا قاع له ، ولا ، فتاح لکنز أسراره ... !!

فلما مات البغوش ، جاء « سنقر الهمداني (٢) » والتحق ببلاط السلطان ارسلان ، وتوجه إلى حضرة الأتابك ايلدگر ، لأن والدة السلطان كانت في عصمة ايلدگر ، وكان سنقر يجيد التقرب ؛ والحق أن مثل هذا العمل كان تقر با عظيا ، وفرصة مغتنمة ، وقد أقام السلطان ارسلان مدة عند الأتابك أيلدگر الذي كان في منزلة أبيه ، وظل عند أمه محفوفاً بالإعزاز والإكرام (١) .

#### [ أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

\_ تدبر أفعال الفلك الدرار فهو يحدث بدورانه كل الأمور ... !!

<sup>﴿ (</sup>١) حديث هذه الواقعة في منطقة ببجمرًا أوبكرًا في أواخر سنة ٩٤٩ هـ .

<sup>(</sup> ارجع في تفصيل ذلك إلى و زن ، ص ٢٤٠ ، و ١١ ، ج ١١ ص ١٢٨ - ١٣٠ )

<sup>(</sup>۲) حشه ع من ۸۰٦ ع س ۲ - ۷۰

<sup>(</sup>٣) هو سنقر الحار تكين والى همذان ، ( ارجع إلى ١٦٠ ٪ ) .

<sup>(</sup>٤) د ژن ۽ س ٢٣٩ ۽ د ١١ ج ١١ س ٢٣٠ :

فينبت من الشوك ورداً نضيراً
 ويجعل التراب بفعل الحظ الحسن مسكا جميلا(١) ... !!

ويحدث مايريد بلا مراء
 ولا ينقص ماقدر له النماء<sup>(٢)</sup> ... !!

فلما رحل السلطان محد من الدنيا ، احتل سليان مكانه - كا مر ذكره - وكان الأتابك ايلدگر أهم الأركان التى اعتمد عليها ملكه ، فلم يكديلى العرش ؟ حتى عهد بولاية العرش من بعده للملك ارسلان ليسترضى بذلك [س٢٨٦] الأتابك ، ويكسب عطفه ومودته ، وكأنما الزمان كان يعجل بتولى ارسلان بدل سليان ، فأخذ حظ صاحب العرش في الانخفاض ، وأسرع في الأفول فلم تكد تمضى ثمانية أشهر على توليه العرش حتى وصل إليه من الكواكب السبعة أمر العزل . ومنشور الإقالة ، فارتفعت رايات السلطان ارسلان في سماء هذان ، وازدانت الأرض بعظمة دولته ، ومضاء سيفه ، وإصابة رأى الأتابك الأعظم (٢٠٠٠) فأطاعه أمراء الأطراف ، واستراحت الرعية في ظل عطفه وعدله ، فترين به عرش السلطنة ، فكان يحكم الدنيا بالعدل والعطاء ، ويقضى العمر حسن السمعة طيب الجزاء .

#### [ أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها<sup>(١)</sup> : [

\_ إذا أردت العظمة فعليك بالسخاء،

فلا تففل كيس نقودك أبدا عن العطاء ... !!

<sup>(</sup>۱) د شه ۲ ص ۸۹۰ ی س۱۵ — ۱۹ ۰

<sup>(</sup>٢) د شه ۹ س ۴۹۱ ، س ۹ .

 <sup>(</sup>٣) • الأتابك الأعظم ، كان لقب شمس الدين ايلدكر(ارجم إلى • زن، س٢٩٠، س٢).

<sup>(</sup>٤) من خسرو وشيرين لنظامى ؤ وصف ملك خسرو پرويز وعدله ( الخمسة ،طبع طهران س ١٣٥ ) .

وصرف أمور العالم في سرور
 وخذ خراجه وأنفقه في حبور ... !!
 ولا يمكن أن تملك العالم وحدك ،
 ولا يمكن أن تنفق دخله بمفردك ... !!
 فانظر كم جمع قارون من كنوز الدنيا
 فهل ساوت كنوز الدنيا في النهاية متاعبها ... ؟!

وأسند كرسى الوزارة إلى السيد «شهاب الدين ثقة » ؛ وعقد زواجه على خاتونالكرمانية (١) ، ذات المهدالرفيع ، وانتظمت أمور الدنيا تماماً من جميع الوجوه .

وفي آواخر سنة خمس وخمسين وخمسائة ، وأوائل ست وخمسين وخمسائة ، توجه سلطان العالم والأتابك الأعظم من ساوه إلى إصفهان ، في فصل الشتاء ، وكان الأمير عن الدين صتاز والياً عليها ، أما الأمير حسام الدين إينانج فكان قد استسلم للملك محمد (آ) ، وفي تلك الأثناء بدا على عز الدين الضعف والخور ، فاتحدمع حسام الدين إينانج ، وأرسل شخصاً إلى فارس لاستدعاء الملك محمد ، وأعلن هو العصيان ، وكان الأتابك على باب همذان ، فتوجه السلطان ومعه شرف الدين كردبازو ، وناصر الدين آقش إلى باب همذان ، وجاء الملك محمد من [س ٢٨٧] فارس إلى إصفهان ، وكان إينانج وصتاز في ركابه ، ثم توجهوا إلى همذان عن طريق كابله ، وكان السلطان والأتابك والأمراء قد ساروا أمامه ، والتي الطرفان عن كابله ، وكان السلطان والأتابك والأمراء قد ساروا أمامه ، والتي الطرفان عن حدكا بله — بالقرب من قلعة « فرحين (٢) » ودارت بينهما معركة شديدة (٤) ، عنها توجه حلت الهزيمة في نهايتها بالملك محمد ، فذهب إلى خوزستان مدحوراً ، بينها توجه عز الدين إلى ناحية قم ، وسار إينانج نحو الرى (٥) .

<sup>(1)</sup> ارجم لملى ما ذكر عنها فيما سبق .

<sup>(</sup>٢) هو أَخُو السَلطَانُ أرسَلانُ ( ﴿ زَنْ ﴾ ص ٢٩٨ ) •

<sup>(</sup>٣) د تىگ ، قلمة فرزين ، س ٧١ . .

<sup>(؛) •</sup> كان اجتماعهما بنواحي الـكرج ، • زن ، س ٢٩٨ ) .

<sup>(</sup>ه) ارجع في شرح كيفية هذه الحرب إلى • زن • س ٢٩٧ — ٣٠٠ .

مثل: « من طلب الرياسة أحسن السياسة (١) » .

وتوجه سلطان العالم ، والأتابك الأعظم إلى الرى فى إثر إينانج ، ولكنه هرب إلى جرجان خوفاً منهما وفرقا .

مثل: « مَنْ عَمِيَ عن العِبَرْ ، عَثَر بالأجل (٢) ».

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

\_ إذا لم تأخذ العبرة من دروس الآخرين حق عليك أن تصير من الهالكين ...!!

ولما طالت غيبة الأتابك عن أرّان وآذر بيجان ؛ لانشغاله بترتيب الملك ، طمع ملك الأبخاز في بلاد الإسلام . فسار على رأس جيشه وخرج عن طوره · مثل : « من جهل قدره ، عدا طوره (٢) »

[ بيت فارسى في الأصل ، ترجمته : ]

\_ كل من يجهل نفسه وقدره ، يجاوز حده وطوره ... !!

فسار جيش الإسلام في ظل الرايات السلطانية مستظهراً برأى الأتابك ورويته ، قاصداً ديار الكفر ، وخرج الجند بنية الجهاد ، و بلوغ درجة الاستشهاد في سبيل الله .

مثل: من ضعف رأيه قوى ضِدَّه ، ومن ساء تدبيره أهلكه جده (۱) .

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

ـ سوء الرأى يقوى الضدَّ ، ويصرف عن صاحبه تُحسن الجَّـد ... !!

<sup>(</sup>۱) دنق، ورقهٔ ۱۳ ب.

<sup>(</sup>۲) دفق ، ورقة ۱٦ ب ، وهو يروى ، بالنير ، بدل د بالأجل ، .

<sup>(</sup>٣) د ١١، ق حوادث سنة ٥٥٧ هـ ( ج ١١ س ١٨٨ ) .

 <sup>(</sup>٤) ، نق ، ورقة ١٦ -١٠.

واجتمع الجنود حولهم من كل ناحية ، فهجموا على الكفار على الفور .

[ أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها (١) [

آ ص ۲۸۸ ]

\_ لكثرة ما اجتمع من الجند حول السلطان

امتلات بهم جميع الهضاكِ والوديان ... !!

وحینها تحرك هذا الجیش الهائل من مكانه

خيل إليك أن الكون قد تحرك فتزلزل بنيانه ... !!

وتقابل الجيثان وامتشقا الحسام

ورتبا صفوفهما في الجناح والقلب والأمام ... !!

ودوّت أصوات الحراب وقرقعة السيوف

فارتعدت الفيلة ووجلت الأسود ... !!

وارتفعت دقاتُ الطيول فسمعها المونى ... لشدتها ،

وسُلبت العقولُ من رؤوس الاحماء ... لرهبتها ... !!

وأصم صهيل الحيول أذن الارض لقوته

وكأنما صب فيها زئبقاً فخرقها لشدته ... !!

ــ وامتشق الفرسان سيوفا تنثر العرق من أطرافها

وكشرت أسودُ الحرب عن أنيام ا ... !!

\_ فكمنت الآجال الأرواح تتصيدها ، وبدت القيامة في إحدى صورها ... !!

واتجهت السيوف الحادة إلى القلوب ،

فقامت الساعة في الدنيا وكثرت الخطوب ... !!

و تطايرت السهام فوق الرؤوس في صورة هوجاء

فأخذت الهز مة طريقها إلى قلوب الأعداء ... !!

ــ ولم ينج في الحرب قوى أو ضعيف،

فقد هلك الجميع بطعنات السيوف ... !!

<sup>(</sup>۱) من خسرو وشیرین لنظامی فی وصف حرب خسرو مع بهرام ( الخملة ، طبع طیان س ۹۷ ) .

- وكانت السهام تكنشفُذ في الدروع
   فتشيع الموت ... فتنقبض القلوب والضلوع ...!!
- ـ فنعمت بالقتلي جوارح الطيور ، وظفرت بالغنيمة الصةور والنسور ...!!
  - وسالت الدماء حتى أصبحت أمواجا متلاطعة فغمرت الأرض وكأنها أنهار زاخرة ... !!
    - ـــ وتطايرت الرؤوس بفعل الحراب

وتفتِّحت الْأعلام في شدة واضطراب ... !!

- ـــ وقطع الموت رؤوس الانطال الاقوياء
- ﴿ فَخُرْنَكَ عَلَى مُوتَهُمُ الْأَرْضُ وَالسَّاءُ ... !!
- ــ وتقطعت حمائل السيوف لسقوط الجنود على الأرض
  - ووقوعهم فى المعارك بين قتيل وجريح ... !!
    - \_ وُبُحَّت أصوات الاتراك في هذا الفتال
       من كثرة الضوضاء في وقت النزال ...!!
  - وتلوّن حرير الأعلام باللون الاحمر
     فأصبحت تبدو وكأن النار مشتعلة فيها ... !!
  - ولم تكد السيوف تزهق الارواح
     حتى سالت الدماء في الهضاب والوديان ... !!
- ولم تكد السهام تصيب مفارق الرؤوس
   حتى سقطت كما يسقط الورق فى فصل الحريف ... !!

ولولا تفكير الأتابك الأعظم واحتياطه — وهما اللذان منعا من الهجوم على جيش الإسلام — لما نجا أحد من الجند ، ولما هزم ملك الأبخاز ، ولما تمكنوا من الاستيلاء على كل هذه الأعلام البيضاء ، والصابان الذهبية ، وأوانى الشراب الفضية ، وكثير من أموال الخزانة ، وأدوات الشراب، وقد هرب ملك الأبخاز ، ونجا بنفسه ، ورضى من الغنيمة بالإياب .

#### [ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

حرب بوجه أصفر ... خوفا من وميض السيف الازرق
 كما يتساقط ورق الربيع ... جزعا من ريح الحريف ... !!

وفى المدة التي شغل فيها جند الإسلام – عز نصرهم وشد أزرهم – بالجهاد في سبيل الله ، وجد الملاحدة الملاعين فرصة مواتية ، وأقاموا ثلاث قلاع محكمة ، قبل أن يعلم أهل قزوين (١) بنشاطهم ، كما أنشأوا حيطانًا من الآجر والجص في صورة مضلعة ، وكانوا ينقلون أدوات البناء على ظهور الحيوانات ليلا ، حتى استطاعوا أن يبنوا حيطاناً عالية متينة في مدة قصيرة ، وأن ينصبوا المجانيق والمرادات فوق القلاع ، وأن يجمعوا الذخائر ، ويحكموا الحصون ، فتوجه أهل قزوين إلى دار الملك ثائرين مضطربين شاكين ، وكانت صيحات عويلهم تجاوز عنان السماء فانتقل سلطان العالم ، والأتابك الأعظم ، وأمراء الدولة من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ؛ لأن هذا القتال كان داخل ديار المسلمين . وخربوها ، وقتل أغلب هؤلاء الملاعين ، وأقام المسلمون مكانها أبراجاً للمراقبة ؛ وأخذ حراس المسلمين يحرسون هذا المكان باستمرار ؛ ثم سار المسلمون من قزوين إلى ولاية « قِهاب » واستولوا على القلعة ، التي كان الخاذيل قد بنوها في عهد السلطان السميد مسمود رحمه الله ، وكانوا قد بنوها فوق قمة جبل مرتفع . وسموها « حیان گشای » .

وفى بدء إنشاء هذه الفلعة ، نزل السلطان مسعود وجميع الأمراء والجند فى سفح الجبل المقامة عليه ، وأقاموا ثلاثة أشهر ، نصبوا فى خلالها المجانيق حول

<sup>(</sup>۱) كان ذاك فى سنة ٣٠ ه هـ ( ارجم إلى ١١٠ ، ج ١١ ، س ٢١٠ ) .

أطرافها وحاصروها حصاراً شديداً (۱) ، حتى سقطت فى خلال أيام قليلة ، ثم ظهر خلاف بين الأمراء ، فانسجبوا من تحتها ، وتركوا جميع الآلات وأدوات الحصار ، وكان ذلك ب فى الحق ب غبناً عظياً ، ووهناً تاماً ، فقد قوى أمر هؤلاء المخاذيل فأخذوا يبالغون فى عمارة تلك القلمة و إحكام بنائها، لأنهم عدوا ماحدث فألاً حسناً ، وإلا فكيف يعجز سلطان بكسعود به و والأمراء وجيش العراق عن فتحها .

وقد استولى السلطان السعيد ارسلان على تلك القلعة بعد فراغه من الاستيلاء على قلاع قزوين ، وسماها « ارسلان گشاى (٢) » وأقام فيها حاكماً مسلحاً ، ومعه جاعة من المبارزين ، وهي موجودة في أيدى المسلمين إلى وقتنا هذا .

وقد حدث هذان الفتحان العظيمان فى بداية عهد السلطان ارسلان ، فقوى ظهر الإسلام ، ورفرفت أعلام الدين ، ووصل خسسبر ذلك إلى الأطراف والأقطار (۲) ، ثم جاء سلطان العالم والأتابك الأعظم ، وأمراء الدولة إلى إصفهان ، كا جاء زنـكى (١) صاحب فارس إلى بلاط السلطان .

ثم توجه السلطان في جادى الأولى سنة ستين وخمسائة إلى مرعى هزار<sup>(\*)</sup> ثانى ، وكان الوزير نظام الدين ثقة مريضاً فتوقف في إصفهان ، وأقام في قصره في محلة تياورد<sup>(7)</sup> . وقد توفى في الثامن والعشرين من هذا الشهر ، وحلوا جثمانه إلى همذان حيث دفنوه ، في الخانقاه التي بناها .

<sup>(</sup>١) كان ذلك في سنة ١ ؛ ٥ ﻫ .

<sup>(</sup>٢) ذكرت في آثار البلاد للقزوبي باسم • آرسلان كشاد ، .

<sup>(</sup>٣) من رسالة الجوبني .

<sup>(؛)</sup> هو زنگی بن دکلا السلغری ، صاحب فارس ( ۱۱ ۰ ) .

<sup>(</sup>٥) في • جت ، ورسالة الجويني • هزارخاني ، وفي النسخة الأخرى • هزارجاني .

<sup>(</sup>٦) وردت هذه التسمية بوضوح في • جت ، .

وكانوصول زنگى صاحب فارس إلى حضرة السلطان ، فى التاسع عشر من شعبان ، وأقام أسبوعاً فى حضرته ، وحظى فى خلاله بأنواع التشريف ، ثم رجع إلى فارس ثانية ، وتوجه سلطان العالم والأتابك الأعظم \_ بعد ذلك \_ إلى همذان

#### [أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها(١): ]

ــ خرج الماك متجها إلى الصحراء ، بفأل سعيد في يوم مبارك وضاء

وارتفعت دقات الطبول وأنغام الناى بالتحية ، كما قامت الدنيا إجلالا

ورفع قواد الجيش الاعلام ، وتوجه الشجعان نحو الصحراء

[٢٩١]

ولما تقدم أعظم الملوك راكبا

سار في ركايه أصحاب العروش والتيجان

فربطت يد فغفور الصين في سرجه من ناحية ،
 وربط من الناحية الأخرى قائد جيش الروم .

\_ وكان الملك مبتهجاً متهلل الوجه ، وقد وضع على رأسه تاجاكتاج كيتباد

\_ وقد حملت الشمس غاشيته على كتفها كالخادم المطبع وصار القمر مركبا له كالعبد الذليل ... !!

وكان عله ، المكاوياني ، يرفرف فوق رأسه (۲)
 وكأنه سحابة تظلل القمر ... !!

وهو قوى ... لو سقطت إبرة من السحاب
 فلن تجد لها مكانا إلا فوق أسنة الرماح ...!!

\_ وقد تجاوزت أصوات نفيره أرجاء الأفق فأبعدت عين السوء عن هذه الدنيا ... !!

<sup>(</sup>١) من خسرو وشيرين لنظاى في • دهاب خسرو إلى الصيد بناحية قصر شيرين •

<sup>(</sup> الحملة ، طبع طهران ، ص ١٤١ — ١٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) المراجم : عرف علم إيران باسم العلم السكاويان ، وتذهب الأساطير الفارسية الله أنه اشتهر بهذه النسمية نسبة إلى حداد اسمه • كاوه • كان أول منرفه لاستنهاس الناس ضد و الضعائد ، الذي أشتهر بالدرق.

- \_ وقدكورت الأرض من ثقل سيوفه ، وتحرك الريح من سير جنوده ... !!
  - \_ وسُددّت الطريق من كثرة السيوف التي أحاطت بالملك فلم يعد لاحد طريق إلى الخلف أو إلى الامام ... ١١
- ــ وكانت السيوف المرصعة بالذهب ، تلتف حول الملك وكأنها قلعة حصينة ... !!
  - ـــ وابتسمت الأفواه ... فنظمت له عتداً من الدعاء وأمرت الفلك أن يبعد السوء عن طريق الملك ... ١١
    - ــ وقد طوت أصوات الطبول فوق ظهور الأفيال آلاف الأمال من الصحارى والجبال ... !!

#### حوادث سنة ٥٦٠ وسنة ٥٦١ :

كان وصول السلطان والأتابك إلى مرعى « قراتـكين » فى الحادى عشر من شوال سنة ٥٠٥ه، و بعد خسة أيام نزلوا فى القصر العامر «كوشك معمور » على باب همذان ؛ وكانت وفاة ناصر الدين آقش فى الحادى والمشرين من شهر ذى القعدة من هذه السنة ، على باب هذان ؛ ثم توجه سيد العالم والأتابك الأعظم وأمراه الدولة من هذان ، فى يوم الأحد آخر شهر ذى الحجة من سنة ستين وخسمائة إلى ناحية الرى ، ونزلوا على بعد مرحلة من «كوشك باغ » .

وكانت وفاة الأمير عز الدين صماز فى يوم الأحد الرابع عشر من شهر المحرم سنة إحدى وستين وخمسائة ، وكان بطبيعة الحال على بعد مرحلة من همذان .

وفى يوم الاثنين السابع من صفر ، ذهب الوزير فخر الدين بن أبى المعين (١) من باب همذان إلى ناحية ساوه ، ثم النحق بخدمة السلطان ، وأسندت إليه الوزارة.

ثم تحرك سيد العالم وأمراء الدولة من ساوه إلى ناحية الرى ، في يوم الأربعاء

<sup>(</sup>١) نزيد وزن ، ي ص ٣٠١ : المختص .

التاسع من صفر ، وكانت قد ثارت - قبل ذلك ببضعة أيام - رياح[س ٢٩٢] شديدة في ساوه ، اقتلعت رؤوس المآذن والخيام ، وصرعت الحيوانات ، وأحدثت خراباً فظيعاً .

ووصل سلطان العالم إلى مدينة الرى فى يوم ألجمة الثامن عشر من صفر ، وتزل فى قصر الأمير إينانج فى حديقة « شوربا » وعين فخر الدين الكاشى — فى اليوم نفسه — وزيراً له ، كما أصدر أمراً بتعيين نصرة الدنيا والدين « جيان يهلوان » أميراً لحجابه .

وفى يوم الأربماء الرابع من شَهر جمادي الأولى سنة إَحَدَى وستين وخسمائة، توفى شرف الدين كردبازو، فى ظاهر الرى تحت قبة الملك، ثم حلوا تابوته إلى همذان، ووضعوه فى المدرسة التى كان قد بناها. وأقام الأتابك العزاء فيه ثلاثة أيام، وكان أمراء الدولة وأعيانها حاضرين جميعاً، وشاعرين بالحزن لفقده.

#### [ أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

- نحن الذين أحدثنا جميع ما فى الأرض من خير وشر
   ثم أسلمنا الجسم الضعيف للموت ... !!
- ــ فلو وجدت عرشا ، أو تاجا وكنزا ، أو شقيت وأحاطت بك المتاعب ... !!
  - ــ فإن مكانك فى النهاية هو القبر والتراب
  - فيجب عليك أن تغرس حنىن الذكر ... اا
  - لأن الحير سوف يبتى عدرحا
     بعد أن يجىء الموت ويحصد الحديّر والشرير<sup>(۱)</sup> على السواء ... !!
    - ومن المؤكد أن مستترنا هو التراب
       وإننا لانعلم كيف تكون الدار الآخرة ... !!

<sup>(</sup>۱) د شه ۲ س ۱۷۷۰ ، س ۲ ۲ ه

- ــ فلم يولد إنسان إلا ليموت ، فالدنيا فانية ، ونحن راحلون ... !!
  - فلو نعمنا بالتاج أو بمظاهر العز والنعمة
     فإننا لن ننجو من قبضة الموت<sup>(۱)</sup> ... !!
  - \_\_ وليست لنــا ميزة على الموتى الراحلين فهم أحياء فرحون ولو أنهم راقدون ...!!
  - ولو أن بعضهم لم يكن له فى الدنيا ثراء
     فإنهم سعداء فتمد خف حملهم عند الموت والفناء ... !!
- فلو عثمت مائة سنة أو خمسا وثلاثين
   فإن الحياة في الحالمين تتساوى ... إذا تذكر الإنسان آلامه ومتاعبه (٦)

وكان إينانج قد لجأ إلى ملك مازندران (٢) ، ثم خرج سلطان العالم من مدينة الرى ، فى يوم الأربعاء الحادى عشر من جمادى الأولى سنة ٥٦١ هـ ، ونزل فى منطقة «دولاب» وجاءه ألى في اليوم نفسه - رسول حاكم مازندران ، [ص ٢٩٣] ورسول إينانج ، وقبل ذلك ترك إينانج ساوه وجرذباذقان ، وما كان له خارج الرى ، حتى يرضى السلطان عنه ، واكتنى بأن تكون الرى - فقط - تابعة له ، فلما وصل إليه نبأ وفاة كردبازو رجع فى قوله ، وطلب ساوه وجرذباذقان ، ومؤنا كثيرة فأرجعوا إليه رسوله محقراً ، ولم يجيبوا له أى التماس (١) ، وقالوا له : إذا أراد إينانج أن يلتحق بخدمة السلطان ، فعليه أن يقنع بما يعطيه له ، وإلا وجد جزاءه .

<sup>(</sup>۱) د شه ، س ۱۷۷۶ ، س ۱۹ – ۱۷ ،

<sup>(</sup>۲) د شده ص ۱۷۸۱ ، ص ۱۷ – ۱۹ ،

<sup>(</sup>٣) كان ملك مازندران فى ذلك ألوقت علاه الدين الحسن بن رستم بن على بن شهريار ( • ١١ ، ص ٢٠٧ ) .

<sup>(</sup>٤) ارجع إلى • زن • س ٣٠٠ .

#### [ أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

- إذا حتد قلب الملك على إنسان ، عجز عن تحرى العدل والدين<sup>(1)</sup>
- ولفد يستسلم المذنب العاصى ، إذا كان الحاكم تنياً مطيعاً الرحن (٢)
- وإن الشخص ليكون سعيداً منصوراً ، إذا كان قلبه عامراً بالعدل
  - ألا تعرف أن الذين ينتضون العهد، لايظفرون برضا الناس
  - وإنه لعظم من يزين لسانه بالصدق ، ويبعد عن طريق الالتواء
- فهو يضع عرش السعادة فوق الأرض ، ويحظى لعدله بالثناء من العظاء<sup>(٢)</sup> .

وفى يوم الثلاثاء السابع من شهر رجب سنة ٥٦١ ه، تحركت والدة الساطان، والأمير القائد الكبير مظفر الدولة والدين قزل ارسلان من المسكر متوجهين إلى نخجوان ، ثم نزلا فى أعالى طهران ، وأما الأتابك الأعظم وأمراء الدولة ، فإنهم توجهوا فى يوم الثلاثاء الحادى عشر من شهر رجب ، سنة إحدى وستين وخسمائة ، إلى ناحية «فيروزكوه» وكان السلطان لا يزال مقيا فى منطقة «دولاب» وقد يئس «إينانج» وأحس بالوحشة فذهب إلى ملك خوارزم ، يطلب العون والمدد ، فجاء سلطان العالم إلى باب همذان ، وذهب الأتابك الأعظم الى آذربيجان (٥) ، وأسندت ولاية الرى إلى هر بن على بار (٢٦) ، فأمر بتعمير قلعة «طبرك» ، ووضع فيها آلات وذخائر كثيرة ، وأقام استحكامات عظيمة ، لأنها لم تكن بمنجاة من هجوم إينانج .

<sup>(</sup>۱) د شه ، س ۱٤٥٦ م س ۱ ۱ ۱

<sup>(</sup>۲) د شه ، س ۱٤٥٥ س ۲۹.

<sup>(</sup>۳) د شه د ص ۱۹۰۳ ، س ۷ و ۹ ۰

<sup>(</sup>٤) هو أيضًا ابن شمس الدين ايله كر ، وأخو السلطان لأمه ( ارجع إلى « ١١ ، ج ١١ س ١٧٦ ) .

<sup>(</sup>ه) دزن ، س ۳۰۰ .

<sup>(</sup>١) د ذكر في د ١١، ج ١١ ص ٢٣٠ باسم دعمر بن على ياغ،

وفى سنة اثنتين وستين وخمسائة ، جاء السلطان إلى مرعى [ س؟٢٩] « شروياز (١٠ » على باب زنجان ، وكان إبنانج قد أخذ المدد من ملك خوارزم ، وتوجه إلى العراق ثم جاء إلى الرى على رأس جيش عظيم .

مثل: « آفة الجند مخالفة القيادة ، وآفة الرعية مفارقة الطاعة (٢٠) »

#### [ بيت فارسى فى الاصل ، ترجمته : ]

\_ آفة الجند مخالفة الملك ، وآفة الرعية عصيانه

وحاصر إبنانج « طبرك » بضعة أيام ، ولكنه يئس من فتحها ، وكان « عمر بن على بار » قد أرسل خطاب استفائة إلى الأتابك بآذربيجان – قبل وصول إينانج ، ودعاه إلى الجيء على عجل .

وقد ترك إينانج حصار طبرك، وتوجه إلى أبهر وزنجان ، وكان جنود خوارزم يفضلون الإغارة والعودة إلى بلادهم ثانية .

واقترب الأتابك ايلدكر ، فاستقبله السلطان على بمد مرحلة أو مرحلتين ، ولما سمع إينانج بأنباء وصول الأتابك ، رجع من أبهر وزنجان .

وقد ارتكب جند خوارزم شناعات كثيرة فى ولاية أبهر وقزوين ، فكانوا يغيرون على أبناء المسلمين ، ويحملونهم رقيقاً ، كما نهبوا من قزوين ما يقرب من ألنى جمل من أحسن الأنواع ، وكروا راجمين إلى خوارزم .

<sup>(</sup>۱) ضبطت هذه السكلمة فى العراضة بفتح الثنين المعجمة ، وسكون الراء المهملة وكسر الواو يعنى « شروياز « ولا أعرف درجة هذا من الصحة ، وكانت اسم موضع أو ناحية بالقرب من « چمن » [ سلطانية الحالية ] قرب زنجان ، وكان اسمها « چمن سلطانية ، يعنى روضة السلطانية ( أرجم إلى مقدمة ميرزا عجد القزويني على الجزء الأول من تاريخ جهانسكشاى ، من الطحائية ٢ ) .

<sup>(</sup>٢) د فق ، ورقة ١٦ أ .

## [ أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها (١) : ]

- لاتتجرأ على الملوك ، خصوصا إذا كان الملك رجلا ورعاً تتياً ... !!
- قالملك يكون أحياناً سماً ... وطوراً دواء ، فلا تطلب من السم دوما شفاء
- ـ فحاول أن تتحرى دائما رضاء الملك ، وأن تبدر أمامه متهلل الوجه ... !!
- فإذا غضب الملك ... فالتمس المعذرة ، واعتبره ماحق الظلم ومانح العدل ... !!
- \_ إنك إذا استمعت إلى هذه النصيحة [س ٢٩٥]
  - وأصغيت إلى قولى المفيد هذا ... !!
  - فإنك لامحالة بالغ من الملوك بعلمك ماتريد

لأنى لم أر شخصا فى نَـصَـب بسبب العلم ... !!

وسار السلطان والأتابك والأمراء فى إثرهم إلى الرى ، فتوجه إينانج إلى جرجان ، لأنه لم يكن قد ترك مجالا للصلح .

وقضى السلطان شتاء ذلك العام فى الرى ،ثم توجه فى فصل الربيع — منسنة ثلاث وستين وخمسائة — إلى « نعل بندان » بالقرب من « مشهد » ، ثم ذهب الأتابك إلى آذربيجان ، ثم جاء فى شتاء هذا العام إلى ساوه .

واستولى الهوى على قلب « عمر بن على بار » لما لاحظ استحكام قلعة طبرك وولاية الرى ، فسيطر على عقله حب العصيان ، فسكان يتهاون فى تنفيذ أوام « الأتابك » و يشترط المستحيلات .

مثل: « لا تُتَحَاجَّ سُلطانَك ، ولا تُتلاَجَّ إخوانَك ، فمن حاجَّ سلطانَه قُهِرَ ، ومن لاجَّ إخوانَه هُجِر<sup>٢٢</sup>٥.

<sup>(</sup>۱) د شه، س ۱۰۹۹ ، س ۳ -- ۲ ، ۹ -- ۱۰ .

<sup>(</sup>۲) د فق ، ورقة ۱۱ ب .

\_ فإنه يجلب النهر والخذلان لنفسه ، ويجعل الهجر والحرمان من نصيبه ... !!

غدعه سلطان العالم ، ودعاه إلى حضرته ، بالطريقة التى تجمله يغتر ؛ فلما وصل إلى ساوه اختلى به السلطان فى اليوم التالى فى قصر الديللة ، فى الجوسق الذى كان يعرف باسم السلطان .

مثل: « إِذَا قَلَتْ الْعُقُولَ كَثَرَتْ النَّصُولَ (١٠ ».

[ أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها (<sup>1)</sup> : ]

- قلب الإنسان وعتمله هما أميرا بدنه ، وأعضاء جسمه الاخرى درع له
  - فإذا تلوث قلب الإنسان وعتمله ، فن العبث أن يصفو رأيه ... !!
- وفى مثل ذلك الجسم تتلوث الروح ، وكيف يسعد الجيش بلا قائد؟!
- وإذا لم يكن له رونق تفرق وتبعثر ، والجسد الذى لاروح فيه أيلتى فى التراب وأمر السلطان بالقبض عليه ، وعلى « معين الساوى » وكان مستوفياً وسجنهما فى ذلك الجوسق ، و بعد حبسهما ، أغار الجند على العتاد والخزانة ومكان الخيل ، وأسندوا أمر الاستيفاء إلى السيد عز الدين الذى كان فى ذلك الوقت أحد نواب السلطان ، مم توجه سلطان العالم إلى باب همذان [٣٩٦] فى صيف سنة ثلاث وستين وخمسائة ، وذهب فى الشتاء إلى ساوه .

ولما سمع إينانج خبر أسر « عمر بن على بار » توجه إلى الرى ، وطلب مدداً من حاكم ما زندران ، فاجتمع له جيش كبير ؛ فسار الأمير الحاجب الكبير نصرة الدين بهلوان ، والأمراء الذين كانوا فى حضرة السلطان إلى الرى ، فالتحم بهم إينانج على باب الرى ، وحلت الهزيمة – أولا – بجيش إينانج ، ولمكن الاضطراب والضعف أصابا جيش السلطان ، بسبب الطيش وعدم النظام ، فرجع الأمراء مدحورين .

٠ (١) د فق ، ورقة ٤ ب.

<sup>(</sup>۲) دشه، س ۱٤۵٦، س ۲ — ۰ .

ثم توجه السلطان من ساوه إلى همذان ، وهلك من جيشه خلق كثير عند « بثر داود آباد » بسبب البرد الشديد . وجاء الأمير الحاجب بهلوان ، والأمراء في إثر السلطان إلى همذان ، ينها تقدم إينانج حتى بلغ ساوه ومزدقان ، وأحدث في الولاية خرابًا شديداً ، ولكنه لم يجرؤ على الهجوم على همذان ، فرجع إلى الرى .

فلها سمع الأتابك نبأ هذه الواقعة ، توجه فى سنة أربع وستين وخسمائة إلى العراق ، ثم سار إلى الرى فى فصل الصيف ، على رأس جيش كبير ، وجاء سلطان العالم إلى خرقان ، وكان إينانج قد أحكم أسوار المدينة ، ووضع عليها الجانيق والعرادات ، فأهلك الأتابك ما فى الولاية ، وضاق الأمر على إينانج ، وأيةن أنه لا طاقة له بتحمل الحصار ، فطلب الأمان ، وتبادل الطرفان الرسل ، على أن يتقابل الأتابك و إينانج بعد أخذ العهود والمواثيق ، ثم يتوجه إينانج بعد ذلك إلى حضرة السلطان . ثم أمر إينانج بعد ذلك بفتح باب المدينة ، واستقر الرأى على أن يتم اللقاء بينه و بين ايلدگر فى اليوم التالى ، ولكن إينانج وجد مقتولا فى اليوم التالى ، ولكن إينانج وجد مقتولا فى اليوم التالى فى نفس الخيمة التى كان قد ضربها على باب المدينة ، وهرب الغلمان الذين كانوا يتناو بون حراسته (١)

[أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها:]

- إن الفائد الذي يفتح العالم ، لايجب أن يتجرأ على السلطان
- لأن ثورته إذا أخمدت وفشل، فلا يذكره شخص بعد الفشل والحذلان
- فتبصر حتى لا تزهو بحسن حظك وعلو شأنك، [س ٢٩٧] وإذا شعرت بالأمان ابتعد عن الآذي والطغيان

<sup>(</sup>۱) ارجع فی کیفیهٔ قتل اینانج إلی ۱۱۰ فی حوادث سنهٔ ۲۵ ه ه ( ج ۲۱ ، ص ۲۲۹ — ۲۳۰ ) و د زن ، س ۳۰۳ .

- فإن وقت السرور يمر سريعاً ، وتحصى أنفاسك بمرور الزمان
  - ــ وهذا رسم الدنيا المليئة بالتعب والآذى
  - فلا تفخر بالتاج ولا تُسباهِ بالكنوز والأموال(١)
  - فينما تنقضى أيامك ، لايبق تذكارا بعدك إلا طيب ذكرك
    - فلاذا تتشبث بالدنيا وتظل أسيرا للحرص
      - مادمت تعلم أنك لاتعمر فيها طويلا(٢)
- فابحث عن الفضل ولا تحزن كثيراً ، فالدنيافانية ونحن لابد راحلون (٢٠٠٠ ... !!
   وسلمت مدينة الرى وولايتها ، وتوجه سلطان العالم من خرقان إلى الرى ،
   وخرّب القلعة ، وأسند أمر الرى إلى الأمير الحاجب الكبير نصرة الدين بهلوان ،

### [أبيات فارسية في الأصل ، ترجمها(١) : ]

- ــ جلس الملك الشاب السعيد على العرش ، في دار ملكه بالري في أسعد الأزمان
  - فعمر الدنيا وأنتذها ، ونجى الدولة من الفتنة والطغيان
  - فلما فرغ من أمر الدولة ، اشتغل ثانية بالعشرة والشراب في أمان

واستقامت الأمور ، وجلس السلطان بضعة أيام على العرش في الرى .

فكان يشغل ليله ونهاره بالعيش والصيد، فلم يكن يوما بلا صيد أو شراب

وظل عربن على بار أسيراً تحت الحراسة مدة ثلاث سنوات حتى وافاه الأجل المحتوم ، وسعى معين الساوى فى الخلاص من الأسر ، ولكنه توفى فى إثره (٥٠).

<sup>(</sup>۱) د شه، س ۱۷۹۳ ، س ۱۸ -- ۱۹ .

<sup>(</sup>۲) د شه ، س ۱۹۵۵ ، س ۲۳ .

<sup>(</sup>٣) د شه ٤ ص ١٩٦١ ٢ س ٠ ٩

<sup>(</sup>٤) من خسرو وشیرین لنظامی ق ( جلوس خسرو علی العرش ) الخسة طبع طهران ، ص ۸۳ .

 <sup>(•)</sup> تزيد رسالة الجوبني بعد ذلك •وق أثناء سنة أربع وستين انتقل خواجه غمر الدين السكاشي إلى رحمة الله • .

وفى آخر سنة خمس وستين وخمسائة ، جاء الساطان من ساوه إلى إصفهان ، و برفقته الأتابك الأعظم والأمير الحاجب السكبير بهلوان ، والأمير القائد مظفر الدين قزل ارسلان ووالدة الساطان ، وأسند السلطان الوزارة في إصفهان إلى السيد جلال الدين بن قوام الدين (١) ، فوضعت دواة الوزارة أمامه ، وكان يقيم في محله « تياورد » في قصر أبيه .

حكمة: «ليكن غرضك في اتخاذ الوزارة واصطناع النصحاء تكثير العُدَّة لا تكثير العِدَّة ، وتحصيل النفع لا تحصيل الجمع ، فواحد بحصل المراد خير من ألف يُكتَّرُ الأعداد ؛ ولا يَفُرَّ نك كَبَرُ الجِسِم مِمَّنْ صغر في المعرفة والعلم، ولا طولُ القامة ممَّن قصر في الكفاية والاستقامة ، فإن الدُّرة في صغرها ، أنفع من الصخرة على كبرها (٢) » .

# [ بيت شعر عربي في الأصل(٢) : ]

إِنَّ التَّذَى يؤذي الديونَ قَلِيلُهُ ولربَّهَا جَرَحَ البعوضُ الفِيلاَ

وتوجه السلطان فی فصل الربیع من إصفهان إلی كندمان ومرعی بلاسان ، ثم جاء فی الصیف إلی باب همذان ، وظفرت أمور الملك بتنسیق وتنظیم وتأمین . وكان السلطان یقضی الشتاء فی ساوه ، وأحیانًا فی همذان ، كاكان یقضی الربیع – أحیانًا – فی مرعی « نعل بندان » ومرعی « چرخ » .

وفي سنة ثمان وستين وخسمائة أقام بمرحلة « سعيد آباد » على باب تــــريز ،

<sup>(</sup>١) هو جلال الدين بن القوام الدركزبني ( ٠ زن ، س ٣٠١ ) ٠

<sup>(</sup>۲) ، فق ، ورقة ۱۹ ب .

 <sup>(</sup>٣) لا بى الفتح البستى ( يتيمة الدهر التعالمي ؛ طبع دمشق ، ج ٤ س ٢٣٠ ) وقبله .
 لا يستغفن الفتى بعدو م أبدا وإن كان المدو مشيلا

وفي تلك السنة ، اغتصب عبد العزيز قلعة « روئين در ً » فتوجه السلطان إلى همذان (١).

وفى آخر سنة تسع وستين وخمسائة ، جاءت والدة السلطان - فى أثناء فصل الشتاء - من آذربيجان إلى همذان ، فقد استدعاها السلطان ، لأن ملك الأبخازكان قد هجم من جديد.

فلما أصبح الجو معتدلا ، توجه السلطان صوب آذربيجان ولم يهيء أى مكان للمقام طويلا ، بل قضى عيد الأضى فى نخجوان ، ثم توجه منها إلى قلمة «بارسبازار» وكان الأتابك الأعظم والأمير الحاجب الكبير [٧٩٩] نصرة الدنيا والدين ، والأمير القائد مظفر الدين قزل ارسلان هناك ، فرسموا خطتهم على أن يتوجه السلطان مع جملة من الجند إلى ولاية الأبخاز فى اليوم التالى . فقد كان بينهم و بينها ثلاث مراحل فقط . ولكن السلطان مرض فتوقفوا ثلاثة أيام غير أنه لم يتماثل للشفاء ، ولم يطق التوقف . فأعدوا للسلطان مقاماً بجوار قلمة «كيليا» فأقام فيه هو ووالدته ، وتوجه الوزير والصحب وجماعة الجند للهجوم على ملك الأبخاز ، وطال مرض السلطان ، فانتقل من قلمة «كيليا» إلى «دون (٢٠) » واستمر مرضه بنفس الشدة . ثم توجه بعد أربعين يوما إلى شاطىء نهر أرس ، وانتشر الوباء بين الجند ، فكان لا ينجو من المائة واحد ، فهلك خلق كثير بسبب هذا الوباء ، وانتقل السلطان من شاطىء نهر أرس » إلى مخجوان ، وتوفى باقى المرضى فى أثناء الطريق وفى مخجوان .

ونزل الأتابك الأعظم ومعه ملك الأرمن (٢) في مقابل ملك الأبخاز بجيش

<sup>(</sup>۱) جاء فى • جت ، وفى تلك السنة كان عبد العزيز قد نهب قاءة روئين دز وأقام فيها وأعلن العسسيان ومن الجائز أن المقصود بنهبها هنا الاستيلاء عليها، وليس معلوما من هو عبد العزيز .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي ياقوت • دوين • .

<sup>(</sup>٣) المقصود ناصر الدّين سكمان صّاحب خلاط .

لا عدله ، فاحتمى الأبخازى بالغابة والجبل ، ولم تكن له قوة على المقاومة ، ولم يكن لجند المسلمين منفذ إلى هذه المنطقة الضيقة ، فأغاروا فى النهاية على «آق شهر» (١) التي كان الأبخازى قد بناها ، وكانت مدينة عظيمة ، فأحرقوها ، وخربوا الولاية ، ثم رجموا إلى نخجوان .

وأقام السلطان خمسين يوماً في تخجوان ، ومعه ملك الأرمن والأمراء الآخرون، ومنحهم جميعاً خلعا سنية ، ثم تحرك إلى همذان ، فلما وصل إلى تبريز حلوا إلى الأتابك الأعظم نبأ وفاة والدة السلطان في نخجوان ، فلم يخبر السلطان بذلك حتى وصل إلى همذان ، وحينذاك أقام العزاء الحار . وإنه ليخيل إلى الإنسان أن نظام تلك الدولة ، وقوام تلك المملكة ، كانا مرتبطين بوجود تلك السيدة السعيدة التي كانت متدينة خيرة تقية ، وكانت ترعى العلماء ، وترسل الصدقات والصلات إلى الزهاد ، وكانت تلك شيمتها وسيرتها .

ومن بين الأعمال المحمودة التي فعلتها أنه حينا كان السلطان يسير إلى آذربيجان لقتال ملك الأبخاز ، قالت للسيد الإمام شيخ الإسلام ظهير الدين البلخى، الذي كان مقدماً ومحترماً وإماماً لجميع أهل همذان، يقتدون به [س٣٠٠] ويتبعونه: « إن لنا رغبة في أن ترافق بركات أقدام أثمة الدين وعلماء الإسلام سلطان العالم ، فعين لنا بضعة أشخاص من الأثمة الكبار ، ليجيئوا في معيتك ، وينالوا ثواب المجاهدين في سبيل الله » . فعين السيد الإمام شيخ الإسلام عشرة أشخاص ، فأرسلت إليهم هذه السيدة المتدينة عشرة بغال مجهزة لحل أمتعتهم ، وعشرة بغال لحمل الفراش وأدوات المطبخ والأبسطة والمعدات الأخرى ، كا أرسلت بضع هبات لنفقاتهم ، وأرسلت إليهم — كذلك — ألف قطعة ذهباً ،

<sup>(</sup>١) معناها • المدينة البيضاء ، .

لينفقوا منها في الإعداد لسفرهم ، ثم قالت : « وسوف نأمر في كل مقام بإعطائهم ما يحتاجون إليه » .

فلما وصلوا إلى هناك ، وتقدم جيش الأبخاز لقتال المسلمين ، حل ضعف بجند المسلمين ، فأثمر عمل تلك السيدة الفاضلة ، حين نادى السيد الإمام ظهير الدين البلخى فى الجند يحمسهم ، وهجم هجمة يحسده عليها « رستم بن دستان » (١) لو كان على قيد الحياة ، ثم تابعه الأتابك الأعظم وجميع الأمراء ، فحلت الهزيمة بجيش الأبخاز ، وتحقق للمسلمين نصر لم يجل بخاطر شخص من قبل .

وقد فعلت تلك السيدة السعيدة كثيراً من أمثال هذه الفعلة ، في رعاية العلماء ، و إرسال الصدقات إليهم .

و بعد وفاتها بشهر ، وصلت — أيضاً — إلى نخجوان (٢٦ أنباء وفاة الأتابك السعيد ايلدگر — تغمده الله برحمته — ، وقد دفنوه في همذان في المدارس التي بناها .

وقد حدث حينا أنموا بناء تلك المدارس ، وعينوا الإمام صنى الدين الإصفهانى للتدريس فيها ، أن أقاموا حفلا شائقاً ، حضره أثمة المدينة ، وأعدوا أنواعاً مختلفة من الأطعمة والحلوى ، و بسطوا مائدة ، وضعوا عليها الأوانى الفضية ، فارتكب واحد من الأثمة زلة ، فوضع آنية مملوءة بالطعام فى كه ، وأراد المشرف على المائدة ألا يجعل نظر تلك السيدة السعيدة المبارك يقع على مثل هذا العمل ، فأمر أن تكون جميع الأوانى من نصيب الأثمة ، و بذلك ارتفع شأن الأثمة .

<sup>(</sup>١) المراجع : بطل ابرانى قديم ، صورته الأساطير بأنه المثل للشجاعة والفروسية

<sup>(</sup>۲) وزن ، س ۳۰۱ .

# [ مصراع فارسى(١) فى الأصل ، ترجمته]:

ودفنوه فى تلك المدارس . و بقى سلطان العالم يعانى آثار المرض .

وفى سنة إحدى وسبعين وخمسمائة ، عقدوا للسلطان على « ستّى فاطمة » أخت الأمير السيد فخر الدين علام الدولة (٢) .

وقد نقلها السلطان إلى قصره ، فى أول جمادى الآخرة ، وتوفى بمد ذلك فى منتصف هذا الشهر .

وقد وصل هذا السلطان إلى أسمى درجات العظمة والسلطنة ، فلم يكن لأحد — من آل سلجوق — ماكان للسلطان أرسلان من أسباب الزينة والعظمة والجاه والسلطنة ، ورسوم البلاط ، ونظم الصيد ، وأبهة الحفلات وما فيها من مطربين وشعراً ، وأدوات الحرب ، والأمراء الأتراك ، والألبسة الفاخرة .

وكان شوراؤه — من أمثال مجير الدين البيلقانى ، وأثير الأخسيكتى — يسمون فى درجة النظم على الشعراء المتقدمين ، ونحن نذكر هنا بعض المدائح التى قيلت فيه وفى الأتابك محمد ، وفى قزل ارسلان .

قال مجير الدين البيلقاني القصيدة التالية في مدح السلطان ارسلان<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>۱) من شعر لشاعر يسمي، أستاد ليبي، كان أحد شعراء مسود النزنوى ( ارجع الى تاريخ يبهق، طبع كلكته، س ٧٧).

<sup>(</sup>٢) في و زن ، س ٣٠١ : غر الدين رئيس هذان

<sup>(</sup>٣) قال ناشر السكاتب ، امنع صديق العاصل سيد حسن تتى زاده مدير جربدة (كاوه) سيد قضله للم مدير جربدة (كاوه) سيد فضله للمن الميلقاني الموجودة في مكتبه براين ، وعنوان هذه القصيدة في تلك النسخة هو ( ويقول في وصف الليل مختبا القصيدة عدح السلطان ارسلان ) ارجم أيضاً إلى نسخة ( ديوان مجير في مكتبة بودلين بأكسفورد ورقة السلطان ارسلان ) ارجم أيضاً إلى نسخة ( ديوان مجير في مكتبة بودلين بأكسفورد ورقة السلطان الرباد ) المرايد المسلطان الرباد ) المرايد المسلطان الرباد المسلطان المسلطان الرباد المسلطان المسلطان

### [ قميدة فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

ــ انظر إلى الشمس وهي تشبه العجلة الذهبية ... تجدها درجا للدر المكنون ...!! وانظر إلى السهاء الزرقاء ... تجدها مليئة بكنوز قارون ...!!

ــ وقد نقشت النجوم ستفها المقرنس، دون قلم فجعلته ذا ألوان وفنون ... اا

وقد ازدان مركب الفاك ليصلح مطية المهلال

وكمأتما وضعوا على رأسه التاج المرصع ... !!

[٣٠٢]

وانظر إلى القمر بين أجدحة الظلام

تجده يتلألا بين آلاف النجوم المنتشرة في السماء ... !!

\_ ما أعظم آلاءك ... ١١ يارب ... ١١

التي أقمتها لأجل الارواح المندسة التي تملأ الأفلاك ... ١١

فكأنما وشوا الكتان المصرى بالحرير الأسود ... !!

ولقد يمكن تثبيت الدؤابة على علم الليل ، ورفعه على رمح ثاقب ،
 ولكن كيف أمكن تثبيت هلال العلم فى صفحة السماء ... !!

ـ ولقد استحالت دماء الشمس إلى ناحية المغرب

فضيت دراعة الافلاك بالحرة القانية ... ١١

فياربي ... اكشف هذا الليل الخادع ، وانهض أيها الصبح الجميل
 فلطالما أغاروا فيه على قلوبأحبائك ... !!

وقد امتلاً الفنجان بالدماء من قلوب الأرواح التدسية

وعلى وجه الفلك آلاف العيون وحاجب واحد<sup>(1)</sup>

ثم يستحيل هلال القمر بدرا

والزهرة تتراقص كالدرة طرباً وسرورا ،
 لان كواكب السهاء قد سقتها شراباً وفيرا ... ال

\_ وأصبحت مظلة سلطان العالم المباركة ،

<sup>(</sup>١) المراجع : يقصد آلاف النجوم وهلالا واحداً .

كالنسر الطائر ميمون الطالع في أرجاء هذه الفبة الزرقاء ... !! فهو ركن دن الحق ، وظل الله ، ومولى الخافقين ، الذي استقر بوجوده العقل وسادت أحكام القوانين ... !! ــ وهو السلطان و أبو المظفر ارسلان ، الذي برعي الحق [س ۳۰۳] وقد أصبحت الفلوب رهينةلدولته الباقية ... !! ـــ وقد جعل الله نصف الانجم والافلاك خرجا له 🔍 وجعل ثلثي الربع المسكون ملكا موروثاً له ... !! ــ وقد بسطت الأفلاك النسعة أيديها ضارعة " بالدعاء له ، ووقفت كهارون على باب السلطان الذي تشبه يده يد موسى ...!! \_ إن ظلته مثر ق كالشمس الساطعة ، ولكن من العجب ... أن شمسه لا ظلّ لها ولا يعتورها غروب ... !! \_ وأجنحة مظلته تصد جريل طاوس الملائكة ، وقد ضمن الله لكل جناح منها آلاف الفتوح ... !! ــ وهو كالأسد الهصور يصرع كل من عاداه ، و بجعل جيفته نهياً للكلاب ، ودمه معجوناً مالتراب ...!! \_ لفد امتلا جمحون بالماء لأنه تصب بالعرق خجلا من كفه، وإنه لاحق من يشكبُ كفُّ في السخاء بجيحون ... ا ا \_ فيارب ... اجعل ظله ثابتاً وباقياً واجعله مباركا في العالم كظل العنقاه(١) \_ واجعل سوف أعدائه كلملة كسوف الخطباء والأفلاك النسعة ذليلة أمام عظمته وقدرته ... !! أما سيفه المهند فيتفز في الرقاب كما يتفز الهندى في النار ويشعل النار في دم الأعداء ... !! ـــ أمها الملك الذي تعد حروف اسمك الستة ، [س ۲۰۶]

حرزاً واقياً لأفلاك السهاء السبعة ... !!

<sup>(</sup>١) المراجع : تدهب الأساطير الفارسية إلى أن العنقاء إذا وقع ظلتها على شخص أصبح ملسكا.

ــ إنك قوة للافلاك جميعها ، وهي ليست شيئًا بالنسبة إليك ، وأنت في عقلك وهمتك أعظم من أفلاطون . . . ! ا

\_ إن تراب ميدانك قد انعقد حول الفضاء الحالى فأصبح كا لافلاك حول كرة الارض ١١٠٠٠

وقد رَفع حراسك الظلم بلفتة منك ،
 وطروا هذه الارض منه مرات عديدة . . . !!

\_ ودق سكان العالم النوبات الحنس لك ،

وفاقت ألحان طبلك الطبول جيعها . . . ! !

وتاه كل نجم فى سقف هذا الفلك الجميل ،
 وافتتن بطرة مظلتك المباركة . . . ! !

إن الافلاك التسعة كالفقاقيع بالنسبة إليك ،
 لان جودكفك طغى على نهرى النيل وجيحون . . . ! !

\_ وأنت سياف ماهر كا شعة الشمس المستقيمة ،
فكل من يلتوى عليك تهوى به الارض في هوة سحيقة . . . !!

۔ ویحسد البحران ـ العذب والاجاح ـ یدك وقلبك ویتمنیان ابتلاع شیء من جودك كما فعل الحوت بذی النون . . . ا ا

ـــ وقد اقتلع سيفك جذور الظلم ، فارتفع عــلم العدل ، وقصيت على الظــلم كما قضى افريدون على الضحاك . . . ! !

\_ وقد صنع الفلك من الاهلة سيوفا لجندك [ س • • • ] ووشوا هذه السيوف بالذهب فوق جواد الفلك . . . ! !

فانت زبدة الفطرة ، والحشم دونك في الجوهر ،
 وقد خلقنا جيعا لنكون خدما لك . . . ! !

\_ يامليكى . . . . إن أفعال الفلك المخادع عجيبة حقا ،
 وقد ملات قلبي دما وحرقة . . . ! !

ــ فأ يانا وأنا فى رعايتك، يطرحوننى جانباً كالثمالة وأحيانا وأنا بعيد عنك يقدحون فى ويطعنوننى ١١٠٠٠

(٢٨) راحة العدور

- وبدونك بتراكم الغم على قلبى كالجبال
   وأصير حتيرا ويعلو مفرق التراب والرمال . . . ! .
  - فأنقذ بجير الدين من دلو العلك و حسوته لانهما
     قد جعلاه ركهين السجن كيوسف . . . 11
  - - ليعش تحت أسقف السموات السبع . . . ! !
- اسأل الله أن يجعل تراب أعتابك كجلا لاعين الملائكة ،
   يامن رجموا ماسمك إمليس اللمين . . . !!
- وإنى اختم دعائى وأنا أعرف أن الملائكة الحافين بالعرش
   قد جعلوا هذا الدعاء مقرونا بالاستجابة . . . ا ا
  - و يقول في مدح السلطان والأتابك<sup>(١)</sup> :

## [قصيدة فارسية فى الاصل ، ترجمتها : ]

- النفير ، المن يشبه وجهك لون الربيع النضير ،
- قد استقر الحسن على طلعتك الهية . . . ! !
  - ان ذؤابتك تأسر العقول بجالها ،
- وإن غزاتك لتوقع الفتنة فى شباكها . . . ! !
- - أصابه الخار ٠٠٠ رلم يتذوق شفتك الحراء . ١١٠٠
    - إننى لم أصل إليك ، وفد احتجزت دمع عينى ،
    - ودم قلبي ، حتى لا أحترق شرقا إليك ١١٠٠٠
    - والدهر قد ترك لى الحزن لما وجدنى بعيدا عنك، مسان ما نام تاتا أثم ما ما ما النام الما
    - وجعلني فرافك قلقا أشتى بأحداث الزمان . . . ! !
      - فلا تجفُ على الفلب الذي تعلق بعشقك ،
         ولا تعذب نفسا أخذت العهد على حبك . . . ! !
  - ــ ويا أيتها الزهرة النضيرة . . . ! ! إن أوراقك قد أسرت بعبيرها ،
    - (١) ديوان بجيب ني أكسفورد ، ورق ١٣ أ ١٥ ب

آلافًا من العاشقين المولهين مثل . . . ! !

\_ لقد سقطت مدرا تحت أقدام الغم،

وملات الدنيا فيضاً من دموع عيني ١١٠٠٠

ــ وأصبحت عيني كثيرة البكاء،

وصارت تشبه ببكائها سحب الربيع الممطرة ١١٠٠٠

ـــ ثم تبسم وجهك فسر الفلب وأشرقت العين،

لان السلطان اتخذ مسلك العدل والإنصاف ١١٠٠٠

ــ إنه أبو المظفر ظل الله في الارض ،

الذي ارتعدت الدنيا مثات إلمرات من سيفه ١١٠٠٠

مو ملك العالم أرسلان الذي أثمرت بفضله ،

أشجار النصر والفتح فى جميع أرجاء الارض ١١٠٠٠

وهو الذي غمر عدله جميع الـكاثنات ،

فصادق النمل ُ الثعبانَ ولم يتعرض له بسوء ١١٠٠٠

ــ وإستظات الدنيا بمظلنه المظفرة ،

وأشرق حكمه على أرجاء الدنياكأنه الشمس ١٠٠٠!

ــ واكتسبت قبة الفلك ، اللطف والعظمة من قلبه في يوم حفله وسروره .

\_ وقد ملا حكمه العالم سعادة وغنى ، فأخذت نقود الظفر عيارها منه . • . ! !

ــ ولقد عد الزمان أفراد العالم،

فبدأ بأعداء الملك ليقضى عليهم ويسقطهم من عداد العالم ٠٠.١!

وكفُّه في وقت العطاء تنثر الدركالموج،

وهي تسيطر على كنوز الارض والسماء ١١٠٠٠

\_ وقد انزوت الفتنة في ركن منعزل خوفا من بطشة وقوته ١١٠.٠

\_ وتاهت الخطبة والسكة فخراً باسمه وكنيته،

واتخذتهما أساسا وقانونا ١١٠٠٠

- وقد ضمَّت دولته تاج طغرل ومحمود وعرشهما.، وجعلتهما في كنف هذا الملك المظفر . . . . ! !

- وهو فى قتح العالم يلقب بالاسكندر الثانى لانه فتح جميع أرجاء الدنيا ١٠.٠١١
  - ــ ومن مفاخره أن الاتابك الاعظم إلى جواره .
  - وهو الآتابك الذي امتد نفوذه إلى جميع الارجاء . . . ! !
    - ـــ ولقد منح الخريف نفحة من جلاله ،
    - فصار الخريف يشبه الربيع في جماله . . ! !
  - وخضع القيصر له كرها ، ودفع ملك الخطا الخراج له طوعا . . . ! !
    - وكان عدوه يظن الدنيا واسعة عليه ،
    - ولكن هاهو بجال أجله ... ضيق أمامه ...!!
- ... واشتعل صدر عدوه نارا ، من شرر سيفه المتوهج كالشمس . · ! [س٧٠٣]
  - المن قوى بك ساعد الشرع ، واستقر بك أساس الدين -
    - ــ لقد حطم اسمك ناموس أهل الشرك،
    - واستولى منشورك على ملك قندهار .
  - \_ واستهانت قوة سيفك الصلب ، بكل ما في الدنيا من سهل وصعب
    - \_ وبلغ ملك كرمان بفضلك كل مراده،
      - فحظي مالملك دون عناء وانتظار .
    - ــ وتمتع ملوك العالم بملكهم وملك أجدادهم،
    - لما نظرت إلهم بمين رحمتك وعطفك ... اا
      - فالشرع بفضلك قائم ، والدين بك راسخ ،
        - يامن محق بعد لك كيان الظلم ١٠٠٠
    - ــ ويامن أشرقت الدنيا بنورك، وفتح العالم بسيفك المصقول ٠٠٠ !!
    - ــ إنك حاكم العالم بحق ، أما من عداك فقد استعار الملك منك ... ١١
      - \_ وبابك كالكعبة ، إذا أشاح أحد بوجه عنها ،
        - زال عنه الملك ، وحق عليه الإعدام ... !!
          - أما من أمسك بركابك من أهل الدنيا ،
      - فقد ترك الشوك وأمسك بالورد النضير ١١٠٠.
  - ولو عصاك ملك الابخاز الحقير ، فإن أبواب الرجاء تقفل في وجهد . ٠ !!

- وهو يفعل ذلك عن جهل لا عن علم ، وقد أخضعت بقوتك كل خصم ·
  - والدليل على أنه حمار ، أنه وضع حافر الحمار (٣)

ضمن جواهر ملكه ودرره ١٠٠

ولى أمل فى أن أرى جيشك المنصور ،

يستولى بفضل الله على دياره ١٠٠٠

- وإن تشمل صيحه الله اكبر ، بلاد الابخاز والروم وزنجبار .
- وقد أشرقت عينك بجهان مهلوان ، الذي سمت رفعته إلى الافلاك .
  - فهو الملك الذي يشبه البحر سخاء،

وهو الذي اقتبس جبل أحبُّد الاستقرار والرسوخ من قلبه .

- ــ وصادقت رايته النصر ، وأصله أرفع من الفلك ، فيليق به الفخر ... 1
  - وطربت الزمرة لما تذكرت عطاياكفه ،

فشر من آلاف المراتكؤوس النشوة والهجة .: !

- ــ وأطاعه ملك العراق ، خوفا من سيفه القاطع ، فادعى الزهادة والعبادة .. 1
- وخوفا من غارته على باب شبديز ، (٢) أسود نهار خصمه فأصبح كالقار (٦)
  - فيا للعجب عن يتصدى له ، ويحاول أن يحاربه كالاعداء في الميدان .
  - ــ ولقد خشيته الشمس في السياء ، فتركت السياء وترجلت على الارض .
- وتلونت الارض بلون الشقائق ، بعمل سيوف فرسانه ذات اللون البنفسجي .

[ ص ۲۰۸]

- وغطى الغبار ُ الثائر من حوافر جياده ، فى وقت الكـّر ، عَـين الشمس بالتراب المتطاير ..!
  - وكان الملك واقفا في القلب مثل ، على ، ،
     وقد أمسك في يده سيفا مثل ، ذي الفقار ، .

لـكمرى [ خسرو پرويز ] ، قدت صورته منالك فى الصغر .

<sup>(</sup>١) يبدو أنه يشير هنا إلى حار عيسي الذي كان المسيميون يقدسونه ويفترون به كالصايب .

<sup>(</sup>۲) المراجع : شیدیز منزل بین خلوان وقرمیسین فی لحف حبل بیستون سمی باسم فرس کان

<sup>(</sup>٣) ليس معلوما إلى أية حرب يشير في هذا البيت ، والأبيات الحمَّمة عصرة التالية له

- ــ وسار الفتح والظفر في ركاب الملك المظفر ، فأمسك بيده بهما بقوة .
  - ... ونثر خنجره دماء الاعداء على الارض وكأنها الشقائق الحراء ، فتأوه عدوه في أنات حزينة لما حل به من بلاء . · !
    - ... واستحال قلب جبل د بیستون ، دما خوفا من سیفه ، (۱) واصبح خاشما متصدعا من قهره ، کمات الرمان ...!
- \_ وامتلاً بحر القلزم دما من هجاته ، وشق الملك طريقه بين أمواجه ... !!
  - وجعلوا طعام الوحوش المفترسة على باب كرما نشهان (٢)
     من اكباد الاعداء في يوم الحرب والطعان .
    - ... وشرب النسر في وسط المعركة طاسا من الدم، المراق من أعناق مشاهير ملوك العالم ...!!
- ــ وتبخرت دماء الاعداء التي أريقت من باب شبديز إلى حدود بخارى (٦)
  - ـ وبذل الحصم أقصى جهده ، ولكنه عجز ، فتقبل قلبه العزاء من روحه .
- وانتهى أمره بأن صار ذليلا ، وكتب السيف منشور عبوديته بدماء قلبه .
  - وانتقل هو إلى جهنم وبتى أخوه اللعين ،
     ولكنه بتى أسيرا فى الآذلين ١٠ ١١
  - ب فعش طويلا أيها الملك المظفر فني فطرتك الطهر ، وقد اتخذت هذه الفطرة شعارها من الفتح والنصر ..!!
    - \_ ولذر حدث كل ذلك بفضل سعادتك وعظمتك
    - اللذين نبتنا في أحصان الحظ السعيد والتوفيق ... !!
      - \_ يامن نبت وردك الجميل فى رياض الارواح ، ولم ينبت كالورد العادى على حافة الانهار ...

<sup>(</sup>٢) المراجع : كرمانشاهان ، هي مدينه كرمانشاه الحالية وتعرف في السكتب العربية باسم « قرميسين » .

<sup>(</sup>٣) المراجع : أظر ماسيق أن ذكرنا. عن • شبديز •

- لقد قربت إليك محودا (١) وورثت .
- ملك سنجر ومحمود ، وهما ملكان عظمان .
- ـــ واتخذت أبا بكر (٢) رفيقا لك فنال السعادة ، وأصبح كأى بكر الصديق رفيق الرسول في الغار ·
  - لقد احتضن التوفيق مظفر الدين فارتفع قدره ،
     وجاوزت رفعته النجرم والأفلاك .
- ــ فهو الملك قزل أرسلان الذي استمدت الافلاك المثانية
  - منه اللطف ، واستمدت المناجيم منه الثراء ٠٠ !!
    - \_ وهو الذي يضيء سيفه في ميدان البطولة وكأن البرق فوق هامات الرجال ... !!
- ـــ فذاتك مشرقة كالشمس، ومنك استمد الاربعة الاخرون السعادة ٢٠
  - ـ فقد جلست في حرم المثلك كالرسول محمد،
  - واتخذت من هؤلاء الاربعة أصدقاء لك كما اتخذ محمد أربعة أصحاب ·
    - أسأل الله أن يبتى عمرك ما بتى الماء والنار ،
       وأن تصير عين عدوك ماءً وقلبُ ه نارا ..!!
- ــ وأن تبتى روحك وروح من تحب فى كنف لطفه العميم ١١٠٠ [س ١٠. ٢]
  - ــ فا زلت ــ أنا بحير الدين ــ أستفيد من هباتك ،
  - وقد أخذت هذا العام أكثر وأسرع بما أخذت في العام السابق .

### \* \* \*

وقال مجير الدين القصيدة التالية في مدح السلطان أرسلان الله .

<sup>(</sup>۱) المراد بمعمود الذي ذكر في الفطرة الأولى من هذا الميت ابنانج محود بن الأتابك جهان بهلوان الذي ذكر في كنب التاريخ باسم ثتلغ إينانج ، ويوجد اسم د ابناع محود ، في زث قلط

<sup>(</sup>٢) القصود بأبي بكر و نصرة الدين أبو بكر بن جهان يهلوان . .

<sup>(</sup>٣) يقصد بالأربعة ايلدكر وابنه جهان يهلوان وابنيه أبا بكر ومحوداً .

<sup>(</sup>٤) ديوان عبر عكتبة بودلين باكنةورد ، ورقة ٢٩ أ - ٣٠ أ

### [قصيدة فارسية في الاصل، ترجمتها: ]

- ما هو نسيم الصباح يمشط ورود إلرياض الملتفة ،
   وها هى رائحة الياسمين تحيى النفوس كائنها أنفاس عيسى.
  - إنها رائحة المسك ... ولمكن نوافع المسك ،
     لاأثر لها على كبد محترقة مثل كبدى ...!!
  - ولماذا يصير نسيم السحر البارد حارا؟؟
     لانى تدكرت في إثرة رائحة الروض العطرة.
- فيارب ما هذا الأسلوب الجديد ... 15.
   لقد ملا هبوب النسم ذؤابة اللعل برائحة المسك الاذفر
- وقد وضعت الربح بيدها الخالية التاج فوق رأس الشوك ،
   ووقف السحاب ينثر الدر ويدرق الطبول على باب الورد النصير
  - فالورد والصبح عاشقان مولتهان ، وكل منهما يشق ثبانه من فرط عشقه للآخر ..!!
  - وعين النرجس الناعسة تنظر في ذبول وانكسار،
     إلى اللعل وهو يزدهر بين أكفاته الخضراء ..!!
- والصفصاف يشرع سهامه في اخدينة ، وريح الصبا تقابل الاغضان ،
   والسحاب في قتال مع الصواعق التي تجاول أن تنكسر سهامه ..!!
  - واللعل والورد في هم دائم حزنا على عجرهما القجير ،
     وقد المتسحين قلبُهما بالغم طوال الوقت ..!؟
  - ولما انتثرت أوراق الورد وابتعدت عن بعضها صارت لعبة للرياح ،
     ولما فرغ كا أس اللعل أصبح مرتهناً للنسيم ...!!
- رو أصبح للورد جمال يوسف ... فليس هذا عجيبا ...!! [س ٢٠٠] الآن نهر النيل قدح له ، ومصر هي روضته ...!!
  - ــ ولم أخطى. حين شهت الورد بيوسف ،
  - قاوراقه حراء غارقة في الدماء ، وهي تشبه قيص يوسف ...!!-
    - وقفص الارض علوء بهديل الحام ،

وبحمر الحديقة ملوء بعبير زهر النسترن ...!!

\_ وما زالت رائحة اللبن تفوح من فم السوسن ،

لأن ثدى الصبا لاتزال \_ حتى الآن \_ في فه ...!!

. وهو صامت رغم أن له عشرة ألسن ، وهو محق في ذلك ،

فكيف يشكلم وله مثل هذا العمر القصير ...!!

\_ ولو شرعت الخضرة رداءها على الماء، فلا خوف عليه ؛

فقد جعلت الربح على بدنه درعا طول النهار والليل ...!!

\_ والبراعم لاتستطيع أن تضع التيجان فوق رموسها في الحديقة ،

لانها تخشى سلطان الزمان ، فاصغ إلى قولى ...!!

وترى على رأس النرجس فى الصحراء غطاء من الذهب طوال الليل ،
 فلا تأخذه ، ودعه لأنه من آثار عدل السلطان العظم .

\_ فهو الملك الذي رعيته الفلك ، وركابه الشمس.

وهو يهزم الأعداء كالفلك والشمس ... اا

وهو ملك الجهات الست ، بل هو عقل الاقاليم السبعة .
 وهو كالعقل آمن مطمئن من الفساد والفتن ...!!

ـــ إنه الملك أرسلان الذي يهب الدنيا ... وتراب قدمه حرز لروح الملائكة ، وكحل لعين الثرَّبا..!!

ـ وهو بشير السعد الذي بفضل خلقه الحسن، امتلات الدنيا جميمها بالورد واليأسمين ...!!

\_ وغصص خصمه كالافلاك، طبقات فوق طبقات؛

وهو يحطم ما يجلبه الفلك لخصمه من سعادة ...!!

\_ ولو استراح الخصم بضرب عنقه ، فهو محق في اعتقاده . فاذا يستطيع أن يفعل ..!! إن راحة الشمع في قطع عنقه (اك...!!

ــ وقد صار سيفه أحركالعقيق من كثرة الطعن، وليس هذا عجيبا، فإنه مصنوع في اليمن ...!!

(١) المراجع : إذا قامت فتيلة الشِمة ازداد بنياؤها وتوهجها .

[ س ۲۱۱ ]

- فهو يمانى الجوهر ، فاتح للروم ، قد تجعد ظهر الافلاك .
   خوفا من بطشه وصار كشعر الحبشى ...!!
  - ــ ولتبعد عين السوء عن ملكه ... لأن عدوه. كاثنا من كان ... في عناء من قوته و بطشه ...!!
  - ــ ودلو الشمس صافى الجوهر ، ذهبي الحبال .

حتى يسقيه ماء السعادة من عين ألحياة التي وجدها الخضر :

- \_ ورائحة السعادة فى كل بقعة مستمدة منه
- كما أن يثرب فيها شمة من أنفاس و أويس القربي ، (١) .
  - وهو شبیه بمحمد فی صفته واسمه ، ویعمر فی عدله .
     و بعلی فی رفعته و شجاعته ، و هو کالحسن فی خلقه .
    - وجرعة قدح جلاله تحطم الأمواج،
       فهى تثقب الفلك بقوتها وتشق البحار ...!!
      - ــ والبحر خجل والمنجم فارغ صامت ،

أمام حديثه الذي يجعل الجواهر والدرر في حسد دائم ...!!

- وقد أصبح العدو خوفا من سيفه الحاد،
   كالعنكبوت ينسج حؤل نفسه بيتا واهيا ..!!
- ـــ ولو تواری خلف هذا البیت ، فنی ذلك مهانته ، [ س۳۱۳] لانه یصبح کالنساء موطنها داخل البیوت . . . ! !
  - وملكه يسم الدنيا جميعها ؛ ويوسف بجوار حسنه لا يساوى شيئاً . . . ! !
    - \_ فكن مسروراً \_ أيها الملك \_ وعش طويلا فاتحا مظفرا،
      - فإن اطفك وكرمك مستمدان من الله ذى المنن . . . ! !
        - فالمشترى يدعولك من فوق السهاء السادسة (٢) ،
           وزحل والملائكة والأفلاك موطن لك . . . ١٠١
      - ... فأنت ملك فاتح . . . سواء حاربت أو لم تحارب . . . ! ! وأنت بطل كرستم . . . قاتلت أو لم تقاتل . . . ! !

<sup>(</sup>١) المراجع : أويس القرئى صوفى مشهور من السابقين في النصوف .

 <sup>(</sup>٢) المراجع : يقرر الفلسكيون أن المثنى في السماء السادسة .

\_ وشمس الفاك تتى نفسها بالظل خوفا منك ، لان أعضاءك كآلسيوف وجسمك كالدرع ١١٠٠٠

وقد عجز الفلك التافه في النهاية ، فعاش معك دون التواء ، بعد أن كان علوماً بالنس والحيل والدهام. . . ! !

\_ وقد خليُّص كرمُـك النساءَ والرجال من جور الزمان الذي كان يظلم ولا يرحم الرجال أو النساء . . . ! !

فيا مليكي . . . قدم الخر في هذه الحديقة الغناء ، فالحز تحت ظلال ألسرو تناسب الطرب والرقص والغناء . . . ! !

فالاواني علومة بالخر التي تجلب الطرب ،

و لكن ينبغي أن تقدمها فتيات كيوسف في حسنهن . . . ! !

وقد علا السكر ذلك التركي في دياجي الليل الهندى ، وسهرت عين المعشوق الذي أسر بجماله الفلوب . . . ! !

\_ فاطلب في هذا اليوم الجديد خراً معتقة ،

فغي شرعة العيش والطرب يتم رونق اليوم الجديد بالشراب المعتق . . . ! !

ــ ولكى تمد الارض بنور النجوم ، [ ص ۳۱۴] وضعت شموع النجوم في قبة السياء الزرقاء ٠٠٠٠!

\_ أسأل الله أن يجعل فيضه مدداً لروحك ،

لان في وجودك رحمة للروح والبدن . . . ! !

وأن بجعل الفلك جميعه جزءاً من ملكك، ويجعل كل سعادة فيه من نصيبك . . . ا ا

فاستمع إلى هذا الدعاء الصادر منى عن صدق ولهفة ورغبة ،

لان أوراد دعائى حرز لدولتك .

وقال مجير الدين<sup>(١)</sup> القصيدة التالية في مدح الأتابك محمد پهلوان وجملها

جواباً على قصيدة السيد الأشرف (T):

<sup>(</sup>١) ارجع إلى بحم الفصحاء ، ج ١ ، ص ١٢ ٥ .

<sup>(</sup>٢) تفتمل قصيدة سبد اشرف غلى ٤٩ يبتا ( ارجع إلى ديوان سيد أشرف ٠ ررنة ۱۲۰ ب ) ( Or. 4514 )

- إن الوقت قد حان لكى يبدأ السكارى طربهم ،
   ولكى يرفعوا تاج القمر الذهبي فوق مفرق الليل .
- وحينذاك يلتي الحسان بالشموع بعيداً عن أوانيها ، وتمسك الملائكة بمشعلة الافلاك السبعة . . . ! !
- وترقص الجيلات سافرات غير محجبات ، ويضرب المطربون بألحان جديدة
  - ويتنقل العشاق بتقبيل شفاه المعشوقات الحلوة ،
     ويشربون الخر المشعشة على نفات الغزل العذبة .
  - ولكى يحضروا الزهرة إلى مجلس العشاق،
     يمسكون بذؤابتها أحياناً، ويرفعون حجابها أحياناً أخرى.
  - ويقفون كالهنود عند تبسم الصبح ، يرتشفون شفة الحبيب الحلوة . . . ! !
    - ويلقون بالحجارة في كأس الآيام المليئة بالحير والشر،

ويقتصون من القلوب القاسية كالحجارة . . . ! ! [ س ٢١٤ ]

- ويصنعون من الطرر السوداء طوقا للرقاب ، وصطادون الفاك بشاك الازلاف المعطرة ،
- ـ ويضحكون كالصبح تحت سقف الفلك المملوء بالنجوم الزواهر، ويملاون الدنيا بالذهب رالدرر والجواهر . . . ! !
  - فيأخذ المدربون في المحافظه على أموالهم ،
     ويحاولون أن يأخذوا من الاعداء أ الاكهم .
- ــ وينعش غناء الغلمان العذب ، ونغات الأعواد الحلوة الأرواح في وقت الصباح فإذا العالم في نشوة وبهجة . . . ! !
  - ــ ويطرب غناؤهم الشيخ المقوس الظهر ، والنحيل القد ،
  - المتساقط الشعر ، فينتعش وهم يأخذونه في أحضائهم . . 11
  - ويسيطرون بأصابعهم العشرة التي تضرب على بطون الاعواد
     الحاوية ، على الافلاك التسعة ، بعد أن يسمعوها تأوه القلوب . . . ! !
    - ويضربون ــ وهم فى فرط نشوتهم ــ اطراف العود الذى
       يشبه السلحفاة ، والذى جسده عبارة عن بطن كبيرة . . . 11

- ـ ويستولون بألحانهم العذبة على هذه الدنيا المتقلبة ، ثم يطوفون حولها كالفلك الدوار . . . 1 1
- وتتراقص الرؤوس والاعناق ، وتتهافت على الإمساك بذؤا بة الحبيب المعطرة ...!!
  - ومن فرط ما يغمر السهاء من نشوة وسرور ،
     تدور الكؤوس وقد أمتلات بالخر والشراب .
  - ــ ويتجمع الدهماء والصوفية على السواء الرقص والغناء . . . ، فيتجردون من الدنيا ويسلكون طريق الفناء . . . ! !
- ـ فإذا نسوا العالم بما فيه من خير وشر ؛ شربوا الحزر على ذكر ذلك الملك المظفر . . . ! ! [س ٢١٥]
  - ـــ نصرة الدين عضد الدولة محمد الذى استمد منه سكان الفلك الرفعة والعظمة . . . ! !
    - وهو «پهلوان ، الحاكم المنصور ، الذي استطاعوا بفضله ،
       أن يفتحوا السهاء ويجعلوها منقادة ذليلة . . . ! !
- - وقد كونت قطرة من كفه بحرى الفلزم وجيحون ،
     واستولى جزء من عزمه على قبة السهاء ، . . ! !
    - ویعتبر العقلاء بلاط دولته ومنبع إقباله . . . ! !
       أطهر من نهری طوبی والکوثر . . . ! !
      - وكل من فى ملكة مطيعون لطبعه الحسن ،
         وتابعون منقادون لحديثه العذب . . . ! !
      - إن فيض كفه يفوق كل خيال ،
         وحرارة سيفه تطهر المياه وتجعلها نقية . . . ! !
  - ــ ويحترم الملوك جميعاً اسمه الشريف، ويحفظ الملائكة منشور فتحه . . . ! ا
    - وهو يصنع لجام جواده من طرر الحور .

<sup>(</sup>١) المراجع : كيغمرو ونوذر ملكان من ملؤك إيران الأقدمين .

- ويصنع بيرق رعه من رأس قيصر ١١٠٠٠
- وتتزينَ الأفلاك النسعة طوال الليل بأنواع الزينات المختلفة ،
  - حتى تكون طوقا يزين رقبة حصانه الاشهب . . . ! !
- ـــ وقد انترت الآنجم في صفحة الفلك كالآحرف فوق القرطاس . حتى تكون الاوراق التي تحمل مديحه موشاة بالذهب دائماً . . . ! !
- ـــ ومن أجل نصرته للحق، يعدونه إذا أمسك بالسيف، [س ٣١٦] عليا الثانى وذا الفقار الثانى من فرط قوته وشجاعته . . . ! !
  - ـــ وقد سلمت بيضة الشرع من فتنة الفلك ، ولذلك فهو يعد بوم الوغى نائاً لعلى . . . ! !
  - \_ وَهُو قُوى . . . تُمُعُدُ شَمَّسَ الفَاكُ ذَرَةَ إِذَا قَيْسَتَ بَقُوتُه ، وَهُو العَالَمُ جَمِيعُهُ حَقِيرًا بِالنَّسَبَةِ إِلَيْهِ . . . ! !
  - \_ ويتحدث الناس عن سخائه ، فيقولون إن عطاءً سخياً منه ، يكني للاستبيلاء على الدنيا بجبالها وسهولها . . . !!
    - \_ إن قلبه الرحيم قد أحيا الجود بعد موته، فلا غرر إذا اعتروا قلبه كنفس عيسى . . . ا ا
  - \_ وقد بلغت رائحة عدله غزنين ، وبلغ صيت سيفه كشمير ... اا
    - \_ وهو يعد واسطة العقد بين السلاطين ،
    - فقد سيطر نفوذه على مملكة سنجر وتاجه .
    - \_ وأبوة هو الإسكندر الثانى، وأخوه سلطان عظيم، وأخوه سلطان عظيم، ونسب الملوك يبدأ دائماً بالآب أو الآخ ...!!
    - ـــ أيها الملك ... إن عدلك قد تجلى فى ملـكك ...!! فعاش الصقر والباز مع الدراج والحمام فى أمن تام . .!!
      - \_ ولو صنع الفاك أنشوطة من رأيك المشرق الرفيع ، لامكن أخذ الشمس المنيرة في ثناياها ..!!
        - ــ وذاتك أرفع منزلة من العقل الـكلَّى،
        - وما الأفلاك التسعة إلا جزيئات منك .. ال

وفي يوم الوغى الذي يحتمع فيه الابطال النزال ،
 يعد ون دقات طبولك أعذب من ألحان الاعواد ... !!

ـــ ويصنعون طعام الموت من أجساد الشجعان ، [س٧١٧] وبجعلون ساحة الفاك متمرا للارواح الطاهرة ...!!

وتحترق الافلاك بنار سيفك ،

وتتحطم سائر الفوى فى ثنايا أنشوطتك ...!!

وتنفر ألجياد المارقة وجلاً من نار خنجرك ،
 فتدور في الميدان كما تدور الريح الصرصر .

ويسرع الموت إلى آجال الاحياء ،

وتصير صفحة السيف من الدماء ــ كالأرغوان ــ حرا.

- وتلتمس السيوف مقرها فى قلوب الأبطال الشجعان ، وتتخذ الحراب مكانها فى الرؤوس والتنجان .

ويتردّى الاعداء بضربات رماحك ،
 وتتخضب أرض المعركة بدمائهم الحراة .

فرعاً . . من خنجرك الذي يشبه المرآة المصقولة في الصفاء . . ! !

- وتحمر ألوان الجنود المنتصرين لما يصيبهم من طرب . . . ! ! وتصفر ألوان السيافين لمما يصيبهم من قزع . . . ! !

وأحيانا يكون كابهم أثقل من الجبال،
 وطورا يكون عنانهم خفيفا كالتبن أقل من مثقال . . . ! !

وحينذاك يعدون سيفك أساس النصر ،
 ويعتبرون سهمك نذيرا للموت والقر . . . ! !

ويقرآون منشور فتحك فوق قة الفلك ،
 وينصبون خيمة جاهك على مفرق النجم . . . ! !

- ويعتبرون بقاءك سعادة الفلك ونصرة اللحق، ويعدرن اسمك فألا للإقبال وآلرزق ...! آ

- ويرون أن حملة واحده من حملاتك تعادل مائة جيش لدارا ، [ س ٣١٨ ]
   ويعتبرون وقفة واحدة منك أثبت من مائة سد للإسكندر . . . ! !
  - ويعدون رايتك الحراء التي هي تاج الفتح والظفر ،
     أساس النصر وزينة العسكر . . . 11
  - ۔۔ ویعتیر الفضلاء أشعار بحیر الدین فی مدحك ، خیراً من دُرْج الجوهر وكر ج الكتاب المسطّر . . . ! !
    - ر ویعدون ما یکته ، أجمل من صـــور مانی (۱) ، ویعتبرون کلامه أفضل من صنعة آزر (۲) . . . ! !
  - ۔۔ وإن عظماء العراق إذا تأملوا طبعك وتأملوا سخاءك ، ليمدون كل سخاء تافها أمام سخائك ، وكل شعر تافها أمام شعرى . . . ! !
    - ــ فقد اتخذ شعرى الشرف والشهرة منك ومن مدحك، ولو أن اسمى منسوب إلى أبي وأى . . . ! !
    - أيها الملك . . . يامانح التيجان . . . لقد أقبل موكب النوروز ،
       فعل الدنيا جميعها مليئة بالشقائق والزهور . . . !!
    - ولن يطول الحال ، حتى تفطى الحنضرة أطراف الحقول والأنها,
       وتورق الأغصان وتزدهر الاشجار . . . ! !
    - فيشرب الناس على قدومك أقداحا مترعة من الجر الشهيّة ،
       ويمسكون أكوابا موشاة بالذهب والفيروز وأنواع الحلى . . . ! !

      - واهنأ بحظك السعيد، في يومك الجديد، وحكمك السعيد،
         وخير للناس أن يشربوا الخر لقدومك المجيد...!!

<sup>(</sup>١) المراجع : اشتهر ماني باجادته النقش والتصوير •

<sup>(</sup>٢) المراجم : آور وألم الراهم عليه السلام ، ويرى قومأنه عمه التى رباه بعدوناته اليه تارخ

ــ وما دامت نؤاباتهن ( سوداه )كقلوب الكفرة ، آ س ۳۱۹ کا وما دامت وجناتهن ( بيضاء ) نقية كفلوب المؤمنين . . . ! !

... أسأل الله ... أن يبتى عزك وإقبالك أنت والاتابك الاعظم في هذه الدنيا طويلا ، وأن تظلا خالدين حتى تقوم الساعة وينفخ في الصور . . . !!

\_ وأن يبق أمرك ونهيك على وجه الأرض،

وأن يجعل الملوك جيعا طوع أمرك ونهيك . . . ! !

ــ وأن بجعل بابك قبلة آمال الخلائق،

حتى يتجه الناس جميعا إليها ويلتفون حولها . . . ا ا

وقال مجير الدين هذه القصيدة في مدح الأتابك بهلوان ، [ قصيدة فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

\_ إن العيد سعيد . . . والوقت أسعد الأوقات ،

إنه عيد الفطر . . . والعالم يغيض بالجمال والبركات . . . ! !

\_ لقد أقبل موكب العبد في ركاب الشرف، وأقبل معه موكب العشرة والسرور والطرب ١٤٠٠٠

وزين الهلال الجديد الذي يعد دليل ألعيد ،

السموات السبع، واستقام أمر الدنيا من جديد ١١٠٠٠

ـ فيارب كيف يتجدد شباب هذا الفلك المسين الخادع إذا لم يسرع شهر الصيام بالرحيل ...!!

\_ ومارب ما أجل العيد بوما للراجة والسرور،

وما أبدع هذا النصل المبارك وما فيه من منظر نضير ... !!

ـــ فقد أقبل العيد والورد معا من مكان بعيد

و تأكد الناس من وصول العيد والورود ... !!

 والحق ... أنه موسم جميل فيه عيش رغيد ، هدائاه الورود والشراب اللذيذ ١١٠٠٠

ــ فالأفضل أن تكون السكاس الآن في لون السحر ، لان رسول الورد فوق جميع الآفاق هو نسيم السحر ...!! [س. ٣٧]

ولو أنى لا أشرب الحر كل ليلة من دماء قلى لما امتلات كأس رأسي الآن بالحر حتى أفعمت ...!!

فنى كل نفس ... تنعقد أمور العشق فى قلى ويتغلغل فيه ،
 وفى كل ليلة ... تتزاحم رسل الفتنة والجمال على بابى ...!!

ــ وقد قلت لرفيق قلبي : اعطني قبلة وخذ روحي ...!! فضحك كثيرا ، وقال : كيف الوسيلة الآن ...!!

ر اننی لم أفعل ذنبا ، بل إننی بذلت مهجتی فی حبه ، فلماذا تحترق كبدی فی محبته دون ذنب جنیته ...!!

لفد سميت شفته سكرا، ولكنى لم أحسن التسمية
 فهو شفاء القلوب، وهو أحلى من السكر ...!!

ــ وقد مزقت الوردة قباءها كل سحَـر كبسبب عشقها له ، وحسدت أجمل الورود جــَمــاله ، فشعرت بالغيرة منه .. !!

لقد جفانی ولکنی مازلت ثابتا علی عهدی ،
 ولن سمنی جفاؤه ... لانه ملمك عادل ...!!

فهو ملك المشرق والمغرب ... الذي نامت الفتنة بفضله نوما عميقا ،
 وانقشع الظلم عن العالم ...!!

ــ وهو الملك الذي يقيم على بابه ، الإقبال والفتح والظفر ... !!

إنه الاتابك، وهو قرة العين، وهو الملك الجسور،
 وهو الذي تعد نار جهنم شرارة من غضبه وهيبته ..!!

وهو الهلوان ( البطل ) الذى هزل كيان الظلم خوفا من عدله ،
 وهو مانح التيجان ، وهو جوهرة فى تاج المعالى ...!!

- ويُسعَدُّ الفضاءُ والقدر شيئاً تافها بالنسبة لعزمه ؛ فتصور عزمه ، فإن عزمه يد للقضاء والقدر ...!!

لقد تضایقت همته من هذا العالم
 لان همته کبیرة جدا ، والعالم ضیق بالنسبة لها ...!!

[س۳۲۱]

\_ وإذا خافت الصاعتة من هيبته ... فالمّس لها عذرا . لانه يحق لها أن تحذر وكجَــلاً أمام هيبته ...!! \_ وانظ عظمته ولا تغتر بجناح العنقاء، فان ظل تاجه خير من جناحها ...!! (١) ـــ وكل أمر يصدر وليس عليه توقيع « القوة لله ، **فَكُمُهُ فِي الْآفاقِ هِبَاءُ وَعَبِثُ ...!!**  وللغمار الذي يثيره في الميدان مبزة خاصة ، هي أنه إذا أصاب العين صار شفاء للبصر ١١٠٠٠ ــ وما أروع حكم العالم في عهدك ، فقد اتخذ العدل شعارا فصار عهدك كعهد عمر .. !! \_ وأماكم يدك التي يقبلها الفلك دائماً ، انقشع السحاب، وأفلس الخريف، وصار المنجم قليل الخطر ...!! ــ وكل راس لا تخضع لامرك وحلك ، يجب أن تُنقطع كَالقلم لأن بقاءها خطر ... ١١ \_ والمكلب أفضل مني ، إذا أسميت معدُّوك كلما لان خصمك \_ في مذهبي \_ أحط من الكلب ... ١١ ــ والملوك والأمراء كثيرون في هذه الدنيا و لكنك \_ يا مليكي \_ شخص آخرَ وعملك شيء آخر ...!! \_ إن الفلك حينها أمعن النظر في أعمالك قال: إنه لسعيدٌ حظِّ الآب الذي له ابن مثلك . . . ! ! إ \_ والفتح يولد من حد سيفك وروح عدرك، [ ٣٢٢ ] لان عدوك أنثي وسيفك ذكر . . . ١١ \_ فأنصف فإن الناس يستمدون العدل في العالم منك، ولا يوجد أحد فيه ــ غيرك ــ جدير بالتاج والعرش ١١٠٠٠

<sup>(</sup>١) المراجع: ف الأساطير الفارسية أن العتقاء إذا طارت ووقع ظلها على أحد أصبح ملسكا .

- \_ وإنه لمعجز حقا أن يكون اك من العمر ثلاثة وثلاثون سنه وأن يخشى الفلك قدرتك ويطشك . . . ! !
  - ــ فحقق رغبتك . . . فإن الملك خاضع لامرك ، و في معنى طويلا . . . فإن سيفك درع للدين . . . ! !
  - ـــ وَإِنَّى أَعْتَرَفَ بِأَنِّى عَاجِرَ عَنَ إِدْرَاكِ قِدْرَتُكَ وَمَدْحُكَ ، فأنت كالخضر وأبوك هو الإسكندر الثانى ١١٠٠٠

    - وما دام الفلك االلامع كالمرآة يدور في مجراه . . . ! !
      - فإن أسأل الله أن يجعل جميع الملوك طوع أمرك ،
         وأن يصبح ذكرك سمرا في جميع المجالس . . . 11
    - فاستمع منى \_ أنا مجير الدين \_ هذا الكلام جيدا ،
       مامن الفاظك العذبة جمعهاغرر ودرر . . . ! !
- وانهج نهج عر فی العدل ، لأن الارض دار فناه ،
   وتزود من الدنیا بطیب الذکر فهی دار رحیل وزوال ۱۱۰۰۰

### \* \* \*

وقال مجير الدين القصيدة التالية في مدح الملك الشهيد قزل (١) رسلان [ قصدة فارسية في الأصل ، ترجتها : ] .

- \_ إن الفلب الذي يصطفيك لتَشْخَسْتُصر حياته ، لانه معيش على الدماء التي يستنزفها الكبد ... 11
- ... وعُسَنُ العالمين لا يتسع الطائر الذي يسلك بجناحيه سبيل عشقك ... اا [ ٣٣٣ ]
  - \_ فهلا بكيت لحبَّك إذا علمت : أن صبره بصنع درعا يتنى به صاعقة هِـــرك ... !!
    - وإن الغرم ليقع على من يظفر بتراب قدمك ،
       إذا صنع من قرص الشمس تاجا له ... ١١

<sup>(</sup>١) ارجم إلى ديوان مجير نبخة أكنفورد ورقة ١٧ ( [ ) -- ١٨ ( [ ] )

- \_ فأنصفنا ... وارفع الظلم عنا أكثر من ذلك ، فبدونك سوف يشتى المحرومون ...!!
- \_ ولا تظهر لعشاقك ـ وقت السحر ـ وجهك الذي يشبه الشقائق فإن شقائق السَمحَر هي التي تكثر عشاقك !!
  - \_ لقد جافاك الفلك ... وهذا سر عظيم ،
  - فكيف يقاوم القلب حادثين في وقت واحد ... ؟!
- وحينها أ.سك الصبح بطرتك السوداء ، وكشف عن وجهك ،
   أخذ الحلق يجتمعون حول غزاتك فى وضح النهار ... !!
  - \_ ود احمر وجهى من أجلك ، فليت حمرته تكون خجلا ، لان وصل معشوق مثلك يحيل الفضة ذهبا ..!!
    - \_ و إنى أقدم قلبي الذي لا يساوى شيئا قربانا لوصلك، فياليت الزمان يمدنى بمعونتك .. !!
      - ۔ ولقد احترق كل شيء عندى بسبب تأوهاتى الحارة ، فأنا الآن لست شيئا .. وكيف أعيش بدو ك ... !!
    - \_ وليس عجيبا أن تكون ممتازا في حلاوتك وعذوبتك، فإن الزمان يمد قصب السكر بحلاوتك . . . !!
      - ۔۔ ویستطیع کل من جعل کمل عینیہ من تراب بلاطك أن يديم النظر إلى وجهك .. أيها الملك العادل ... !!
- فبك تستقر الجهات ألست ، وبك تحكم أركان العالم الأربعة ، [س ٣٧٤]
   وبك يسمو القدر حتى يستقر فوق مفرق القمر ١١٠٠!
  - أتت فلك العرش، وملجأ الشمس، وبحر السخاء؛
     وإن البحر ليستمد من كفك الكنوز المليئة بالجواهر . . . ! ؛
    - ـــ انت ملجأ العالم و قزل ارسلان ، الذي يهب .
    - كل ما هو موجود من دخل العالم وخرجه ١١٠٠٠
      - \_ فإذا استحال الغلك أرضاً كسراب بقيعة (1) ،

<sup>&#</sup>x27;(۱) سوره النور ، آیة ۲۹ .

فإن قلبه يصنع فلـكا آخر ، ورأيه يصنع نجما آخر ١١٠٠٠ ــ فلا صارت الدنيا خرايا من غارات الحوادث ، فإن نظرة واحدة منه كافية لأن تخلق مائة عالم . . . ! ! ــ ولقد حطم أحداث الفلك ، وهو قادر دائمًا على تحطيمها ، وكا ثما تراب أعتابه حرز للشمس والقمر . . . ! ! ــ والفلك بضحى أسيراً في قبضة بده، إذا امتشق القوس وصوبها نحوه . . . ! ! ــ وإن الفلك ليديم الدوران بحثًا عن نظير له ، فيرتفع أحيانا وينخفض أحيأناخا رى ١١٠٠٠ ـــ إن يده تشرق بيضاء على الدنيا ، مننير دياجي الليل الهم . . . ! ! \_ ويبدو الفلك الاعين، وكا نما صنع من غبار طريقه كحلًا للبصر . . . ! ! ــ وقد وجد الفلك نفسه فقيرا فتعلق بسخائه ، ورأى العدر الخطر فتعلق شجاعته وأذياله . . . ! ! ـ ووجهه كالصبح يكسف نوره كل شيء ، ويغمر نوره جميع الارجاء ... اا ـــ ورأيه الثاقب بعرف دقائق الأمور، [س ۲۲۵] وقدرته تثبت النقش على صفحات الماء الجارى . . . ! ! \_ وقد جعل عدله الغامر منذ البدامة ، الصعوة تعيش مع الصقر في حب ووثام ١١٠٠٠ والكرم يتيم مثل , زال ، ، وهو كالسيمرغ يغذى الكرم بشفقته ، كما غذتي السيمرغ زالا(١) \_ ولقد خُـلـق بأمر الله في ظلمات ثلاث<sup>(٢)</sup> ، وكُنُو نت صورته من لطف الله في قرار مكين .

<sup>(</sup>۱) المراجع : في الأساطير الفارسية إن زالا ولد بشعر أبيض فطرحته أمه على قسة جبل فربته المناء التي تسمى بالفارسية « سيمرغ » .

 <sup>(</sup>۲) إشارة إلى قوله تعالى : • يخلفكم فى بطون أمهاتكم خلقا ،ن بعد خلق فى ظلمات ثلاث ، سورة الزمر ، آية ٦ .

\_ وهدايته ... تجعل من البصر حارسا للروح ، وعنايته ... تجعل من اللسان رسولا للخير ...!!

\_ وفى موسم الورد الجميل الذى ينبت من قطرات السحاب، جعله القدر ملكا على البر والبحر ...!!

و مو الذي يمد الصبح بالنور الوضاء ،
 ويسلب الظلام من الليل الجالك السواد ...!!

ــ ويده في هذا الزمان الحسيس،

هي التي رعت أهل الفضل فظفروا بالفضل ...!!

فيا ملجأ العالم ... يا قلب، الافلاك ... إنك أنت
 الذى يجرى قانون النفع والضرر بحكم قلمك وسيفك ...!!

\_ وإرادتك...هي التي تحطيم كل أمل النضاء، وسياستك ... هي التي تنصب الكمين في طريق القدر ...!!

وقد غسل كانبُ الفلك فه بالبحار السبعة ،
 حينها أننى عليك ، ودعا لك بأساليب مختلفة ...!!

\_ وبصنع يدك ... تتزين الدنيا بالآمال ،

وبصنع سيفك ... يتخذ الفلك ذخيرته فى الظفر ...!!

ويعترف و طاقديس ، (١) الشبيه بالمرآة ،
 بأن قوتك تستطيع أن تبنى أرفع منه ...!!

\_ وأن من يظفر بإحسانك فى يوم واجد يصير سيدا كبيرا ،

ويستطيع أن ينفق على سائر البلاد من المشرق إلى المغرب ١١٠٠٠

وأنت تشق لتظفر بالشهرة ، وليس هذا عيبا
 فنور القمر لا يكتمل إلا بعد طول السفر والدوران ...!!

وكيف يصير عدوك مثلك؟ وهو كالـكلب ... !!

إنه يتحايل ويحاول أن يبدو في صورة ليث وهو قط ...!!
ــ وإن الفلك لا يستطيع أن ينقص شيئا من عطاء كفيك ،

(۱) عرش كسرى أو عرش سليان .

[ س ۳۲٦ ]

لانهما ينعثنان البشر جميعا بالعطاء كل يوم ...!!

\_ ويصوغ قلمي بمدحك سخرا حلالا،

كا ييسر سيفك أسباب الفتح والعظمة ...!!

\_ ولم ينظم شخص قط سحرا مثلى ، في هذا الزمان ،

ولينتقم الله منى ... إذا وجد شخص نظم أو يستطيع أن ينظم مثله ...!!

\_ ولن يسود وجهي إذا عرض الشعر للنقد ،

فكل خبير يستطيع أن يميز بين الجيد والردى. ...!!

ــ ولم يسلك شخص غيرى مثل هذا الطريق الجديد

وكيف يستطيع إنسان غيرى أن يصوغ المستحيل ١٢٠٠٠

فاتتقده أنت...فليس هناك خبير أعرف منك بنقد الشعر ،
 وطبعك يستطيع أن يستنبط من الكلمتين مائة اطيفة ...!!

ـــ أدعوا الله ، مادام الفلك يدور ، ويتجول حول هذا المدار ،

ــ وما دام يتمذف السهام من قوسه ، وتنطاير اللهب من سهامه

ـــ أدعو الله ... أن تكون كالآبن النافع في هذا الزمان العقيم ، [ س ٣٢٧ ] وأن تأتى من الأعمال ما لا يستطيعه الزمان اللثيم ...!!

\_ وأن تكون الافلاك السبعة والاقاليم السبعة مسخرة لك ، وأن يجمل حكمك نافذا على جميع البشر ...!!

\* \* \*

وإنى أسأل الله أن يقبح وجه « أثير الدين الأخسيكتي » الذى قال ردا على هذا الشم :

# [ بيت فارسى فى الاصل ترجمته : ]

ــ بالله عليك ياسيد مجير الدين، لماذا تغير على قوافل شعرى ... !!

وهذه الحقيقة بميدة عن الإنصاف ، وإذا كانت أشمار كل من أثير الدين وجير الدين كثيرة جدا في باب المديح ، غير أبي أرى أن مراعاة الاختصار أولى

بى خشية سأم القارى ؛ فلا أذكر هنا إلا قصيدة واحدة لأثير الدين ، تغلب فيها على مجير الدين . وكنت قد اشترطت على نفسى فى فهرس هذا الكتاب ، أن أذكر بعد الحديث عن كل سلطان شيئا من شعرى ، ولكنى أرتكب حاقة الآن إذا فعلت ذلك . ولهذا فإنى أكتنى بأن أذكر هنا القصيدة التى قالها أثير الدين الأخسيكتى فى مدح السلطان ارسلان ، مم أنتقل بعد ذلك مباشرة إلى الحديث عن سلطنة طغرل .

[ قصيدة فارسية الاُخسيكتي من نوع الترجيع ، ترجمتها : ]

[ البند الأول ]

\_ يَامَن حاجبكُ هو الكمين الذي ينصبه الفلك،

ويا كن صياء الشمس مستمد من بريق وجهك ،

\_ ويامن شعرك مقر<sup>يد</sup> الأرواح ،

وحلقة ذؤابتك مصيدة " للقلوب ،

\_ إن عينك قد سحرت الناس فجعلتهم في قيدك،

وذلك بغمزة واحدة من أهدابك الساحرة ... !!

وإن أحدا لايعرف كيف يتصرف أمام وجهكا لا بيض وطر تك السوداء . ١١

ــ لقد ازدادت حرارة قلى فرفعت الغشارة عن عيني ،

وهزل جسدى وأنا أتطلع إليك ... ا!

\_ إن للجنة لونا جيلا،

ولكن النفس لاتتوق إليها حتى لاتحرم من رائحتك ... اا

\_ وملك العالمين أمام وجنتيك ،

لايساوي شعرة واحدة منك .. !!

\_ ونحن نناجيك دائما ... فأجبنا ،

حتى نعرف أي طريق يؤدي إليك .. ؟!

\_ وقد امتلاً الآثير بالنهليل والضراعة أملاً في وصلك بعد طول الفراق والحزن ... !!

ـــ ولن ينقص أبدا رونق بهائك

إذا انضم كلب إلى زمرة أعدائك ... !!

\_ ولن يصيبي اليأس ... لأن عدل الملك،

سيؤدى في النهاية إلى استالة كل شاني. . . ا

ــ فهو الملك الذي صارت السهاء عبدا له وأشرق برؤيته وجه السعد [ س٢٦٨ |

[البندالثاني]

فارفع \_ يابنى \_ الطرة من خلف أذنك ،

ولا تجعلنا معوجين كقلنسوتك ... !!

ـ وخذ ـ يابنى ـ قلى وعقلى هدية لك ،

وإنى أقدمهما مع درر دموعي التي تهمي •ن عيني ... ١١

واجلس - يابني - أماى مربوط الوسط كالـكائس.

واشرب معى الخر مدة من الزمن ... !!

\_ وخالك الجميل شاهد علينا

فقد قبلت قبلتي في ليلة البارحه ... اا

\_ وقد حان الوقت \_ يا بني \_ لترد الفيلة الممنوحة

فلا تتدلل على أكثر من هذا ... !!

\_ ولا تهج ... كما يهيج البحر بفعل الريح والهواء

ولا تزبجر ... كما يزبجر السحاب المليم بالماء ... !!

ـ فإما أن تبتعد عن عيني ابتعاد الفتنة ؛

وإما أن تقبل الليلة إلى أحضاني يا بني ... !!

\_ فتعال ، إشدد أزرى حتى أستطيع مدح الملك ،

واجتهد فی إرضاء طبعی یا بنی . . . ! !

ـ فإنه الملك الذي تخضع الآفاق لرأيه .

ويستقر تاج الشمس تحت قدمه . . . ! !

[ الند الثالث ]

\_ لقد جعلت وجهك قرينا لوجه الجفاء ،

- وفعلت معي كل ماتستطيع عمله من جفوة ١١٠٠٠ ـــ فاقتلعت الزهور من روضتي وأقفر بستاني، وفعلت كل شيء في سبيل ظلمي وهواني . . . ! ! ـــ وأوصلت روحي إلى شفتي فالرحمة . . الرحمة ، فليس من الإنصاف أن تُنزع روحي ٢٠٠٠! \_ أم إن كل من دعوته لعبدك، غدرت به ولم تحترم عبدك. . . ! ! ـــ لقد هتكت حجى فى العالم وتكشفت أسرارى ، منذ فضحتني ونثرت أسراريكما ينثر الورد أوراقه ١١٠٠٠ \_ فلا تقس علي ، وإذا قسوت .. فرفقاً .. حينها أتحدث معك ولا تزجرني ...!! \_ ويجوز لك أن تمسك برأس كالقلم ، ولكن لماذا تحـَوت اسمى من الديوان...؟! \_ فلاتضع الخبزاليسير في حقيبتي واخجل، وأعلم أنك قد أذهبت ماء وجهِّي ...!! ــ أنت تظَّلُم رغم أن مولاك يقول لك ، لماذا تظُّلُم هذا الإنسان . . . ! ! ـــ إنه الملك الذي ينشر عدله في جميع الأرجاء، ويخاف الصبح ـــ أيضاً ـــ من خنجره . . . ! ! [ البند الرابع ] إن الفلك صَديق . أرسلان بن طغرل ، ، والأمر أمر . أرسلان بن ن طغرل . . . !! ــ وكل أمر من بدء الوجود إلى نهاية العدم ، فيه يَد ، أرسلان بن طغرل، ...!! \_ وكل قلب آمن من الخذلان ، صديق و لارسلان بن طغرل ...!![ س ٣٦٩ ] \_ وكل قوانين العقل السائدة ، مندوبة عن و أرسلان بن طغرل ، ١١٠٠٠ \_ والافلاك الدائرة، والنجوم الثاقبة، حملة ملطلة وأرسلان بن طغرل. ...!! \_ وبلاط الفتح وإيوان الظفر ، في كنف , ارسلان بن طغرل ، . . . ! ! \_ فقص على العالم أن رغبات العالمين، تتحقق في جوار و أرسلان بن طغرل...!! ــ وإنى أرفع شعرى ليسمو بهالفلك ، لانه تحت تصرّف و أرسلان برطغرل...!! \_ فالأفلاك التسعة من نجمه المسعود، والبحار السبعة جرعة من جوده ...!!
- ــ يَاهُن أنت أَعَلَى مَثْرَلَة مِن السَّهَاء ، ويامن اقترن عهدك بالخلود والبقاء . . . ! !

[ البند الحامس]

- إن جيش الكائنات إذا هم بالمسير ، تقدمت راية قدرك لقيادته . . . ! !
  - وسوط قهرك في سرق العدل ، قد نزل على قفا الفلك الخاسر .٠٠. ! !
- ـ وقد احترق صدر عدوك ، بما أصامه من سهام قوسك التي تقهر الفلك . . . ! !
  - فأصبح مفلسا أمام غاراتك ، وصار الدرويش أغنى كثيرا . . . ! !
- ــ وقال سيفك للعدر : إن جميع مصائب الفلك سوف تحط على رأسك . . . ! !
  - وكل ما هو منتوش على لوح الوجود ، إنما هو آية أنت معناها . . . ! !
    - ووجهك جلاء لمرآة القلب ، وخلقك الطيب عبير الأرواح . . . ! ! [ البند الــادس ]
      - ـ يامن جنا بك رفيع كالفلك ، ليس للفلك دعا ـة مثلك . . . ! !
  - ــ إن أسد الفلك يهزم في يوم الوغي ، أمام أفعوان رايتك العالمية . . . ! !
  - وكل ما فوق منضدة الرّاب والماء ، لايكنى إلا وجبة واحدة لسيفك . .
    - وعلى جبين بلاطك يسجد حاجب الفتنة المرتفع . . . ! !
  - وليس في الدنيا ثمر جديد مثلك ، ولم يهدع زارعو الفلك ما يشبهك . . . ! !
- ويعد الحكاه المعتبرون أفكارك صائبة ، فيجرونها في الأفلاك التسعة ... !!
  - ــ وتنلاشي أمامك ... جينمة الاوهام ، وتدفن في تراب الفقر والمذلة ...!!
  - وقدرك فريد في نوعه ، فلا يستطيع العالمان تصور كنهه ...!!
    - فلم ينقش على خاتم السهاء الزرقاء إلا اسمك ...!!
  - وخصمك وهو قطرة من بحرك ليس إلا لنمة لتساح سيفك ...!! [ البندالـــابم ]
    - ــ لفد جعلى قربك عظما ، ورفع قدرى فوق العالمين ...!!
- لأن ملك العالم لما سها فوق الفلك الديرار ، رفعني معه ، فسموت على الناس أجمعين ...!!
  - ــ ومنذ الأزل ، جعلني العقل الـكلي مادحاً له دون غيري من البشر ...!!
    - ـ واختارت شمس رأيه برجا ، وجعلتني خلف قبتها العظمي ...!!
- ورحب بى الحظ المضياف كثيرا ، وأخذ يرحب بى فى كل لحظة من صميم قلمه ...!!

```
_ وجعلني حجاب إحسانه متوارياً عن عين الغم إلى يوم القيامة(١) ..: !!
     _ فلما تزين بمدحه دفتري ، لم تستطع الحوادث أن تنقص من قدري ...!!
   _ ولما طبعت بطابع قبول الملك ، أصبح ملك و جمشيد ، طوع أمرى ...!!
_ ولكننى الآن في حيرة ... فكيف أتقدم بمدح مثل هذا أمام عرش الملك
                                                        الرفيع ١١٠٠١
ــ وما دام قلي متيما بعشقه ، فساكونكالسيف وحيد اللسان كثير الفيض ...!!
                                                       [ البند الثامن ]
                       أمها الملك ... ليجمل الله دولتك مقرونة بالخلود ،
                            وليجعل الفلك الأعلى ديوانكك المنشود ...!!
                                    وليجعل كل مانى الأفلاك التسعة ،
                                     تحت أمرك ما بق الوجود ...!!
                       ــ وليجعل العقل الكلى فها يحتاج إلى الحل والعقد،
                            قائداً لك في كل الأمور وجميع الحدود ...!!
                                   ـــ وليجعل ملك الهند وفغفور الصين،
                                         حارسين على بابك دائما ... اا

    وليجعل جبريل الروح الامين ،

                                  راعيا لك وحارسا لمظَّلتك دا ثما ...!!
                                _ ولو أن رأس عدوك خالية من الدماء ،
              إلا أنني أدعو الله أن تكون وردا لسيف غضك دائما ... !!
                                          _ وأن بجعل سيفك الهندي،
                            راعيا للىلك والدين إلى يوم القيامة ...!!
                                   وأن يبق الفلك درما تحت حكمك :
                              وأن يجعل جواد الدولة طوع أمرك ..:!!
  ــ وأن يجعل على الدوام عرصة الوجود جميعها أقل ملك يخضع لامرك ...!!
```

[ نهاية الثلث الثاني ] .

<sup>(</sup>١) المراجع : أي أن توالي إصانه غمرني حتى عطاني فكأنَّما تواري كياني عن السكرب.

# السلطان ركن الدنيا والدين كهف الإسلام والمسلمين أبو طالب طغرل بن أرسلان قسيم أمير المؤمنين

كان السلطان طغرل حسن الوجه للغابة، وكان له شعر مسترسل[س ٣٣١] على ظهره فى ثلاث خصل ، وكان كث اللحية ، يمتد شاربه حتى بمس أسفل أذنه، وكان طويل القد ، رحب الصدر ، رفيع القامة ، قوياً لا يستطيع شخصأن يحمل عموده أو أن يرفع قوسه . وكان توقيعه « اعتضدت بالله وحده . »

ووزراؤه هم: الوزير جلال الدين (۱) ، والوزير كال الدين الزنجانى ، الوزير صدر الدين المراغى ، والوزير عزيز الدين (۲) المستوفى ، والوزير معين الدين السكاشى ، والوزير فحر الدين بن صفى الدين الورامينى .

وحجابه هم : الحاجب الخاص ، الأمير الحاجب قراكز السلطاني ، وملك الأمراء جمال الدين أى ابه الأعظم الأتابكي .

والسلطان طغرل ملك ولد فى عش الدولة ، ونشأ فى أحضان الإفبال ؛ وصل إليه الملك فجأة دون أن يؤمله ، ولبس رداء الحكم دون جهد ، وانتقل من المهد إلى العرش ، (٢٦) وتحول من المدرسة مباشرة فركب مركب الملك دون مشقة

<sup>(</sup>١) • زن • تزيد عبارة : ابن قوام .

<sup>(</sup>٢) • زن • تزيد عبارة : المروف بالتمجيل .

<sup>(</sup>٣) و زن ، : صدر الدين قاضي مراغه . . . . . . .

<sup>(</sup>٤) • زن ، زيد عبارة : ابن الرضي .

<sup>(</sup>٥) ولد طغرل في سنة ٦٤٥ وتولى العرش مبنه ٧١٥٠.

أو تعب ، وقد وقع طائر الدولة فى شباكه بغير أن يضع له فيها جبا أو طعاما ، وكان ذلك بموجب وعدالأيام وتأثير الطوالع والأحكام ، كما أطاعه جواد الفلك دون أن يتحمل المشاق دون أن يمسك له بزمام أو لجام ، فجلس على أريكة الملك دون أن يتحمل المشاق أو يتجرع الغصص والآلام ، فوجد العرش مهيأ ، والملك مدا ، والخعزائن عامرة بالأموال .

وقد توفر له كل هذا الإقبال في أول عهده ، بفضل ملك الإسلام المعظم خاقان العجم ، شمس الدنيا والدين ، نصرة الإسلام والمسلمين « أبي جعفر محمد بن البلاكز » رحمه الله . فقد أحاطه بالرعاية وحسن البناية وزوده برأيه ورويته ، وأعانه بسيفه وجيشه . فقد كادالملك يفلت من بده ، واستطاع أحدالملوك أن ينصب نفسه على ولاية إصفهان ، وأن يضم إليه أمراء الأطراف ليعينوه ، فجلس طفرل [٣٣٧] غير معتمد على معونة أحد ، ينتظر تقلب الزمن ، وجعل عوبه الاعماد على الله الجبار وتوفيقه ، فاستطاع في مدة شهر القيام بهجومين : أحدها على فارس ، والآخر على إصفهان فاستخلص ملك الإقليمين ، وأجبر الملكين الطامعين (١) في الملك على ملازمه القلاع ، فاستقرت دولته بفضل سيفه المجلو البتار ، ولزم الإقبال ركابه الميمون ، وأصبحت الدنيا طوع أمره ، بفضل عزه ودولته وظفرة بالمراد ، وقهره الأعداء والأضداد ، وانتزع شعار الخوف من قلوب الرعية والفلاحين ، فأمن الجميع واستراحوا في مشرعه العذب ومرتمه الخصب وأخذوا يطلبون من الله دوام دولته وشمول نعمته .

<sup>(</sup>۱) أحدها ملك الأبحار والآخر المالك محمد بن طغرل عم السلطان . قصد ملك الأبخار أفريجان بينا قصد محمد بن طغرل بن محمد عم السلطان بملسكة العراق فانضم إليه أكثر الأمراء فقام محمد وقزل أرسلان ولدا ايلدكن محملتين عليها في مدة شهر وعكنا من قهرها والتفلي عليها ، ( أنظر تاريخ كزيده ، س ٤٧٣ سـ ٤٧٤ وروضة الصفا في ذكر طغرل ) .

وقد اقتضى فرط عدله وفيض عاطفته ، ألا يمر زمان طويل حتى دخلت أقاليم الدنيا تحت إمرته وإمرة أعوانه ، وأخذت خصائص الملكوأمارات الحكم تبدى آثارها فى كل يوم على مخايل هذا السلطان العظيم الشجاعالقوى الكريم

## [ شعر فارسي في الاصلي (١)، ترجمته : ]

- ـــ ووفقا لرسوم الحكم والملك لزم الملك مجلسه طوال اليوم ، فكان زينة وبهجة وضياء للجلس . . . ! !
- \_ فعزم أصح\_اب التيجان في سائر الأنحاء على الذهاب إليه لتقبيـــل يده وإعلان الولاء له .
  - رأقبل على عرشه جميع الملوك والأمراء من حدود الصين إلى الغور (٣)، ومن جدود الري إلى اصفهان . . . ١١
- ــ وكان من بينهم قائد الاتراك وملك الزنج، وقد رفعوا جميعاكا ش الشراب في صحة السلطان . . . ! !
  - وجلس الملك مؤيدا بطالعه السعيد، على عرشه الفيروزجى اللون.
- \_ وأخذ كل أبيض وأسود فى مشارق الارض ومغاربها يشيدون بذكر الملك و بمجدون اسمه . . . ! !
  - وعندما استقرت له الممالك أخذ شأنه يقوى يوما عن يوم .
- ـ حتى استطاع أن يرتفع بعرشه إلى الثريا وأن يزينه بالدرر والجواهر . . . ! ١
- \_ ثم جلس على ذلك العرش المبارك كالأسد ، [س ٢٣٣]

قةال له الشجعان : ليكن العرش مباركا (٣) عليك . . . ! !

ــ فسعد به التاج والعرش معا ،

وسعدت به الدنيا ، كما سعد هو بحظه الموفق . ٠ . ! !

وقد تعلق به أمل الملك المعظم الأتابك الأعظم وكذلك أمل سائر الأمراء

<sup>(</sup>۱) من مثنوی خسرو وشیرین لنظامی ( خمنة طبع طهران ص ۱۳۹ ِ) .

<sup>(</sup>٧) المراجم : النور جبال وولايه بين هراذ وغزنة وهي بلاد وأسعة موحشة .

<sup>(</sup>٣) من مثنوی خسرو وشبرین لنطای ( خمنة س ٩٨ ) .

الآخرين الذين كانوا أنباعا لدولته . وفي الحقيقة لم تتوفر لملك قط من آبائه وأجداده \_ أنار الله برهانهم \_ مثل هذه الخصائص التي توفرت له ، من حيث كال العقل ، وإفاضة العدل ، ووفور العلم ، وشمول الحلم ، والتحفظ والتيقظ ، وحب العلماء ، والعفة ، وجودة الخط والبلاغة ، وخفة الركوب ، وإتقان استعمال الرمح وغيره من أنواع الأسلحة . وقد وهبه الله هذه المواهب في مطلع حياته وعنفوان شبابه ، وأخذ يزيد في عمره ودولته ، حتى استطاع أن يذرع طريق الملك من قدمه إلى مفرقه ، وأخذ الزمان يقول له :

[ بيت فارس في الاصل(١)، ترجمته : ]

۔ للان . . لم تنشر الدنیا عرف رائحتك ، فلتدم الآن كما أنت ، حتى تهب عليك ريح الصبا . . . ! !

وقد بلغت خصاله الحسنة وخصائصه المحبوبة حد السكال ، بحيث قصر وهم الفقلاء عن إدراكها ، وكان في مجلس المؤانسة يبذ الفضلاء ، وفي الفصاحة يفوق الشعراء ، وقد ذاعت أشداره على ألسنة الدوام وهي أشهر من أن تحتاج إلى شرح : وله رباعيات حسنة ، هذه واحدة منها :

[رباعية فارسية في الأصل، ترجمها: ]

ــ ذلك الشخص الذي كان يركل الدنيا بضربة قدمه، جاء ليلة أمس يطرق الابواب ويستجدى . . . ا ا

ـــ أخذ من وقت صلاة العشاء حتى وقت السحر ،

يصيح . . . ويصيح . . . يطلب وجبة من فطور . . . 1 ا

وكتب رباعية أخرى في سنة خس وتمانين وخسمائة ، وزينها بيده المباركة بالخط المذهب ، وأرسلها إلى الأتابك الشهيد والملك الكريم مظفر الدنيا والدين « قزل أرسللان » في « كوشك نو » على باب همدان. فلما بلغته ابتهيج

<sup>(</sup>۱) هذا بيت من رباعية للحكيم سنائى النزنوى ( الديوان رقم ٣٠٣٠٢ س ١٧٠٠) احدادور (٣٠)

كثيرا وخلع على الشاعركال المزدقاني <sup>(۱)</sup> خلعة ثمينة . [س ٣٣٤] [ رباعية فارسية في الأصل : ترجمتها ]

\_ إن ملوك الدنيا وسلاطينها عبيد لي ،

وجميع من في المشرق والمغرب عبيد لي ١١٠٠٠

ــ ولكن رغم أن حميع هذا الملك والسلطان لى ،

فأنا عبدك . . . ! ! وكل من في الدنيا عبيد لي . . . ! !

وكان هذا السلطان السعيد زينة للتاج والعرش ، وقد وزع أيامه بين الطرب وإقامة الملك ، وتوفرت له أسباب الأمن والرفاهية والسرور مدة عشر سنوات في ظل دولة الملك المعظم الأنابك الأعظم شمس الدنيا والدين محمد بن ايلدكر ورحمه الله عمل المون والأنعام والمواشى ، وما ضمنه من طاعة الأتباع والحواشى، وتوطدت سلطنته لأن الأتابك كان مشغول الخاطر بها في السروالعلانية ، يريد أن يجمع حوله مالم يتوفر لسنجر وملكشاه . وكان يوفد الرسل إلى الأطراف ، ويرصع الخطبة ويضرب السكة باسمه ، وينشر ألقابه في سأتر البلاد .

وكان نواب دار الخلافة ، من قبل ، يحرصون على تحريض أمراء الأطراف على بث الفتن والقلاقل حتى يحافظوا بذلك على أمن ولايتهم وإظهار تفوقهم على الآخرين ، ولسكنهم لم يجرؤوا على فعل ذلك فى عهددولة الأتابك محمد إذ كان يقول على ملاً من الناس : « يجب أن يقوم الإمام بالخطبة والامامة لحاية الملوك ذوى السلطه الزمنية ، وهى من أفضل الأمور وأجل الأعمال ، وقد فوصوا السلطنة للملوك ، وتركوا الملك للسلطان». وكان الأتابك يبرم الأمور بالروية وسداد الرأى .

<sup>(</sup>۱) کان من شعراه السلطان طفرل وندمائه ( انظر قصته مع الوزیر نظام الملك مسعود فی کتاب تازیخ جهانگشای ، چ ۲ س ۳۲ )

وكذلك العطاء والعدل والكياسة(١).

\_ وما أسعد صاحب العلم والمعرفة،

وما أسعده بين الشيب والشبان ...!!

ـــ إذا استطعت أن يظل قلبك مفعماً بالسرور ، [س ٣٣٥]

فلن يصل إليك ضرر من كل ما يعتريك من هموم (٣) .

فاطلب ، وأدرك ما تطلب ، والبس وكل ،
 فهذا هو كل نصيبك في هذه الدنيا التي تجتازها (٢) .

وبفضل هذا الأتابك صار السلطان محسودا من سائر الناس ، فبتى يشتغل باللهو والطرب بينا يشتغل الأتابك بأمور الحرب والجهاد والتعب. وقد قام الأتابك بحملتين فى بدء عهد السلطان إحداها على آذربيجان والأخرى على إصفهان فهزم الملكين الطامعين فى الملك (١)؛ واستمال الأمراء الذين عصوا السلطان وخرجوا على طاعته ؛ ثم عزلم بحكته وسداد رأيه ؛ وأنفذ أتباعه مكانهم ، ونصب من أعلامهم ستين أو سبعين شخصا فى أنحاء المملكة ، وعين كل واحد منهم فى مدينة أو ناحية ، وكان يأمل من وراء ذلك أن يضمن ولاءهم حتى يأمن هو وأولاده الأعداء ؛ وساوى بينهم و بين أبنائه ، ولكن هؤلاء الأتباع هم الذين أفسدوا الملاقات بين السلطان و بين أبنائه ، وأزالوا حكمهم من الولايات والمدن بسبب نفوذهم الإقطاعى الذى جمل كل تابع منهم نافذ الأمر فى جهته ، حتى طمع الأغراب فى الملك ، وظهرت نتأنج ذلك بعد وفاة الأتابك ؛ وكان الأتابك هو الذى يردع هؤلاء الأتباع عن الإغارة على إقليم فارس والاستيلاء على أمواله .

<sup>(</sup>۱) د شه ع س ۱۷۹۲ سطر ه . (۲) د شه ع س ۴۹۹ سطر ۲۹ ه

<sup>(</sup>٣) د شه ، س ۵۰۷ سطر ٤ .

<sup>(</sup>٤) أنظر الحاشية الواردة ف صيغة ٤٦٣ من هذا الكتاب.

وقد ذهب بنفسه إلى هذا الإقليم جملة مرات كما ذهب إليه في ركاب سلطان - العالم السلطان الأعظم مرتين أو ثلاث مرات .

[ شعر فارسي في الأصل: ترجمته ]

- (حذار أن تثقل على نفسك من أجل الكنوز،
فكنوز الدنيا جميعها لاتساوى تجرع غمة واحدة .. !!

- ولا ينبغى أن يكون نصيبك من دورة الزمان،
شيئا من الحقد أو النقمة أو الحضام ... !!

- ألا تعلم أنك حينها تقف أمام الله،
فإنك حاصد ثمر مازرعت ) (١)

- (فيق أثمرت الشجرة التي تزرعها،
ترى أن ثمرتها موافقة لمما زرعت ... !!

- فإذا كانت ثمرتها شوكا فأنت الذي زرعته،
وإن كان حريرا فأنت الذي نسجته (٢) ... !!)

- والفلك لا يدور دائما وفقا لتدبيرك،
وقد يحصد شخص آخر ثمار تعبك (٢)

[س ٣٣٦]

وكانت تلك الخركة مشتومة ، سببت استئصال منازل المسلمين في تلك النواحي ، والرجوع إلى العراق ثم تحجج هؤلاء الأتباع بمحاربة الخوارزميين فقفاوا بأهل العراق مثلنا فعلوا بأهل فارس فحظموا رؤوسهم وخربوا بيوتهم ونهبوا أملاكهم . ولقد سمعت أنا مؤلف هذا الكتاب أنه كان من بين ماحدث من نهب وغارة على إقليم فارس تلك الحكاية التي يروونها ، وهي : أنهم سلبوا بين الأحمال التي أخذوها إلى إصفهان لباس نوم ، فلما أخرجوه من وسط الأحمال

<sup>(</sup>١) المزاجع : سبق ذكر هذه الأبيات في ص ٨٨ من هذا الكتاب فقد كررها المؤلف في هذين الموضين .

<sup>(</sup>۲) دشه، س ۹۰ س ۱۸ -- ۱۹ ، (۳) دشه، س ۹۶۲ س ۳ ،

سقط من بينه طفل ميت في الشهرين أو الثلاثة من عمره ، كا رأيت بنفسي أن المصاحف والكتب الموقوفة التي مهبوها من المدارس ودور الكتب كانوا يرسلونها إلى الخطاطين في همدان كي يمحوا ذكر الوقف ويسجلوا عليها أسماء هؤلاء الظالمين وألقابهم ثم يمهادون بها فيا بينهم . وقد ظهر الفساد بوضوح في العراق بحيث أدى الأمر إلى أن كل عبد من الأثراك كان يستولى على ولاية من الولايات ولم يكن يعرف شيئا عن سير آبائه وأسلافه فكان يفعل في حكمه كل ما يريد حتى بلغت الحال نحوا خطيرا من الشر والوبال .

وكان الأنابك السعيد بعيدا عن كل منافس ومزاحم له في ملكه الممهور فكان لا يتصور أن الأمر سيصل إلى هذا الحد من الفساد ، وكان جاداً في تزيين مملكته ظانا أنها ستبقى على حالها ، وكان شديد الحب والإيثار لزوجته وأولاده ، يريد أن يجعل من كل بنت من بناته ، وكل ولد من أولاده ، ملكا عظيا وحاكا مطاعا ، فكان يزوج بناته من ملوك الأطراف ، ويعلم أولاده رسوم الحكم والسيطرة ، وكان لزوجته « اينانج خانون » نفوذ كبير عليه ، وكانت تريد أن ينصب أبناه ها ملوكا.

## [شعر فارسى في الاصل: ترجمته ]

- ــ يروى أحد المرشدين هذه القصة على سبيل المثال ،
   فقال : ليست هناك صلة أقوى من صلة الدم .
  - ــ فإذا ظهر ابن عليه مخايل النجابة ،

وجب أن يبتعد عن حب النساء . ﴿ ﴿ اِ

- ولا تعمل عملا وفق مشورة امرأة ،
   فإنك لاترى امرأة قط صائبة الرأى .
  - ــ ولاتفش قط سرك النساء،

<sup>(</sup>۱) دشه س ۲۰۰ س ۲ - ۲ .

لانك حينها تقول كلاما تجده قد ذاع فى سائر الانحاء ... !! ـــ والشخص الذى يكون أكبر الجاعة ،

يفضل الموت عن الامتثال لأمر امرأة ...(١) [ ص ٣٣٧ ]

ــ وكل شخص تكون له ابنة وراه حجاب،

فهو سيء الطالع ... ولو ملك العرش والتاج . . !! <sup>(٢)</sup>

ـــ وكل من يريد أن يكون إنسانا مرفوع الرأس،

لايليق به أن يجلس مع امرأة يحدثها بسره ... !!

\_ وإذا أرسلت الاطفال في عمل كبير،

فإنك لا تعد شجاعا ولا عظما ١٠٠ !!

قالمظمة التي تكون عاقبتها الهوان والتصغير ،
 هي في الحقيقة حياة معسة يجب البكاء عليها (٣)...!!

مثل: « من استمان بصغار رجاله على كبار أعماله ضيع العمل وأوقع الخال» وقد وفي شهور سنة ٥٨١ جاء صلاح الدين من الشام إلى الموصل أو وقد دفعه حب الغزو الذي كان به مشهورا ومذكورا إلى أن يستنجد بالأتابك حتى يسمح له بالمرور في مملكته ليحطم قلاع الملاحدة المخذولين للمنهم الله فقروين وبسطام ودامغان ويستولى على حصونهم ويخربها ، وأراد بهذا فتح العراق ، ففكر الأتابك في ذلك الأمر مليا وخشى عاقبته فرأى ضرورة مقاومته ونهض لملاقاته ، ولكثرة ما اشتغل به من تدبير لدفع صلاح الدين عنه أصابته علة الزحير وقد استمر هذا الداء مستوليا عليه لفترة طويلة بعد رجوع صلاح الدين ، وكان أبناؤه في الرى، حينا أقبل عليهم مريضا في قلعة طيرك الني عرها . فيموا له أبناؤه في الرى، حينا أقبل عليهم مريضا في قلعة طيرك الني عرها . فيموا له

<sup>(</sup>۱) دشه، س ٤٨٩ ت ٦٠

<sup>(</sup>۲) دشه، س ۲۸۲ س ۲.

<sup>(</sup>٣) أيضاً ص ٦٧ س ٩٠

<sup>(؛) ،</sup> إ أ ، ج ١١ س ٣٣٦ وما بعدها وفى ذلك الوقت كان أبن الأثير نفسه حاضراً في الموصل .

أطباء العراق ، ولكنهم عجزوا عن معالجته وأسلم الروح (١) فأبقوه فى فراشه شهرين أو ثلاثة ، وتشاوروا فى الأمر ، ورتبوا شئونهم ، وفضل هؤلاء الأبناء أن يظل حكم الأتباع وجملة الصدور على ماهو عليه ، وأخذ هذا الرأى يتأكد يوما بعد يوم . ولكن كان الملكان الغازيان السلطان طغرل والأتابك قزل ينتظران هذه الفرصة من مدة طويلة فأصبح من المتعذر لدى الأمراء والوزراء والصدور تحقيق تلك الفكرة .

وتشاورت «اینانج خانون» مع «خواجه عزیز» و بعضالأمراء [ س ۳۳۸ ] فاستقر رأیهم علی أن یکون الجمیع موالین للسلطان ، وأن یسلم أمر أران وآذر بیجان للأتابك قزل ، علی أن یظل أمیر سلاح السلطان کماکان . وکانت « اینانج خانون » تمیل إلی السلطان وتود أن تنزوج منه .

[ بيت فارسى فى الأصل : ترجمته ]

\_ مها يكن للاتباع من تدبير ،

فلا فائدة من التدبير ، إذا أراد القدر شيئا آخر . . . ! !

وكان أمير البلاط والأمير « قرآن خوان » (٢) والأمير « قرا » (٣) وكبار الأمراء يميلون إلى الأتابك « قزل ارسلان » لأنه كان ملكا مطاعا مهيبا كثير الأتباع كماكان يجزل المطاء فيستعبد القلوب .

مثل: « الإنسان عبد الإحسان (١٠) ».

وقد اعتاد جميع الناس — طوعا أوكرها — أن يبعثوا إليه بالهدايا حتى

<sup>(</sup>١) ﴿ أَ أَ عَلَى حُوادِثُ سَنَّةِ ٨٨٥ جَ ١١ ص ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٢) هو نور الدين قرآن خوان [ المراجع : قرآن خوان يمنى يارئ القرآن أو حافظه ] .

<sup>(</sup>٣) مو نور الدين قرا صاحب قزوين ( ُجت ، زت ) .

<sup>(</sup>٤) [ الراجم : يذكر هذا المثل المرة الثانية في هذا الكتاب .]

يمتفظوا بمودته . وكانوا يدعون أن الملكة مهملة والإقطاعات معطلة حتى عرضوه على النحاب إلى دار الملك هدان لإصلاح الحال. وكان السلطان يعرف أن القلوب بميل إلى « قزل ارسلان » فإذا لم يسرع في استدعاته فسوف يخرج عليه ، وينضم إليه جيش العراق ، ثم يطلق سراح أحد الملكين (۱) المحبوسين في القلاع وينصبه سلطانا . فاتفق السلطان مع معاونيه على أن يدعوه ويعينه أز بكا ، على أن يعمل السلطان وأعوانه على تحقيق رغباتهم على يديه ، وفي ذلك الوقت أصدر أوامره فنح شرف الدين المبارغون ابن أمير البلاط — قباء وقلنسوة خاصة وهدايا أخرى من الخيل والسلاح ، وأرسلها إلى آذربيجان ، على أن يعقد الاتفاق يينه وبين الأتابك « قزل ارسلان » وجاء قزل ارسلان [ ص ٣٣٩] مع جيش جرار من يردان (٢) أذربيجان إلى دار الملك هذان ، وقبل يد السلطان في جوسقه المملكي (كوشك) فأراد « قراكز » حاجب السلطان طمنه فنعه السلطان بإشارة منه ، ولمكن الحاجب لم يستطع إخفاء حركته التر بدت للحاضرين .

[ بيتان فارسيان في الاصل : ترجمتهما (٢) : ]

ــ لا تؤخر عمل اليوم إلى غد،

فن الذي يعرف ماذا يأتي به الزمان غدا . . . ا ا

\_ فإذا نضجت الورود اليوم ونضرت،

فأنبا لا تنفعك إذا قطفتها في الفداة . . . ! !

<sup>(</sup>١) المَكْنَانَ عَمَّ عَدَيْنَ طَوْرًا عَمِ السَلَمَانَ طَهُولُ الذِّى ثَارَ عَلَيْهِ فَى أُولُ عَهِدَهُ ثُمْ عَلَى يَدَيْهُ وَسِجْنَ فَى قَلْمَةُ سَرَجَانَ ( انظر شرح ذلك فى زيدة التواريخ ورقة ٩٥٠ - ٩٩٠ ) . وأما الملك الآخر فهو الملك سنجر بن السلطان سليان الذّى وشح الحلية وضرب السكة باسمه مرتبن ( أربح لل ذير كتاب تاريخ سلجوتيان تأليف أبى طعد محمد بن إبراهيم فى جت ) .

<sup>(</sup>٢) اسم طائفة أو قبيلة .

<sup>(</sup>٢) دشه، س ۲۲۶ س ۱۵، ۱۷ وأيضًا س ١٦٩٩ س ٦ -- ٥

فلما وقف قزل ارسلان على ذلك ، وثق فى السلطان ولكنه أبعد الخـاصة والأنباع عنه وأمر بسمل عينى حاجبه « قراكز » .

[ بيتان فارسيان في الاصل (١) : ترجمتهما ]

\_ لقد كحلوا عملية فأزالوهما،

وقضوا على حاسة يصره بسملهما . ٠ . ! !

ـــ وهـكـذا ثتبوا لؤلؤتيهما وحرموهما من رؤية الدنيا ،

ونظموهما في إبرة بدلا من الخيط . . . ! !

وهكذا استقرت الأمور لقزل ارسلان ، وصار الجيش طوع أمره ، كا انمقدت القلوب حوله ، وتوطد ملسكه أكثر من ذى قبل واستقر له الأس في مدة قايلة .

أما السلطان فقد أصابه الضعف والمجز، ووقع فى محار الحيرة والضيق والحرج، وقد نظم جمال الدين الخجندى (٢٦) الرباعية التالية وجعلها ضمن رسالة بعث بها إليه .

[ رباعية فارسية فى الأصل: ترجمتها ] \_ أيها الملك إن الفلك قد أخذ يتيه دلالا على دولتك، فأخذ يطيح بالايام الموافقة لرضاك ١١٠٠٠

\_ فبقیت فی ضیق و حرج شدیدین ، [ س ۳٤٠]

ولكنك ستنتصر في النهاية لأن خصمك لا يحسن اللعب . . . ! !

وكتب فى تلك الرسالة: « إن خصمك يطمع فى أن يصل إلى الملك، و يستطيع الملك الحجازف ( فى رقعة الشطرنج ) أن يتغلب فترة من الزمان ويقذف

<sup>(</sup>۱) من مناوی خسرو وشیرین انظای ( خمه ، ص ۸۲ ).

 <sup>(</sup>۲) جال الدین الحجندی ، جنل الدین بن صدر الدین عبد الاطیف الحجندی من أسرة الحجندیین الدین کانوا رؤساه الشافعیة فی ایران ( انظر ترجته وأشعاره فی کتاب لباب الألباب لعوف ج ۱ ، ص ۲۹۲ — ۲۹۸ ) .

بكرة المراد فى الميدان ، ولكنه سرعان ما لا يحتمل ضربات القضاء فيتحول عن العرش إلى المقمد العادى ، فإذا اجتر أمانيه بضعة أيام واشتغل بطهى الأوهام ، فإن عاقبته أن يستضيف القضاء سائر الحشرات لتنعم بكأس رأسه حتى لا يبقى اسمه ولا أثره ، فليسترح خاطر مولاى لأنه سيرى , ؤوس خصومه معلقة ومنكسة فوق المشانق » فتفاءل السلطان بذلك القول .

وعند ما وصل السلطان والأنابك قرل ارسلان إلى الرى وجد السلطان أن « اى ابه » و « روس » (۱) قد خرجا للسلب والنهب ، فصارا يتجولان فى مناطق بسطام ودامغان وأطراف مازندران ، ولم يهتم الأتابك بتتبعهما لأنه كان يعرف أنه لا يستطيع التحرك إليهما دون موافقة السلطان وأمراء المملكة ، فأقام مدة عند « دولاب » بظاهم « الرى » حتى يرى ما يتأتى من هذه الحال ، وأبة حادثة سوف تحدث .

#### [ شعر فارس في الاصل : ترجمته ]

- \_ إن الاسد الهصور والافعوان الشديد،
- لا يستطيعان الخلاص من أفعال القضاء . . !! (٢)
- \_ والشجاع الذي يستهين بالفيل والاسد ولا يفكر فيهما ، يجب أن تعده مجنونا ، فلا تسمُّه شجاعا . . . (٢)
  - ـ وفي مواطن الضعف والحداع،
  - لا يحب أن يصبر الشجاع . . . ! !
  - ــ وتذكر إحدى قصص الملوك السابقين ،
  - وحرر بصيرتك وتدبر عاقبة الأمور . . . ! !
  - واعرف أن كل من يندفع إلى الحرب أولا ،

<sup>(</sup>۱)كان • جال الدين اي ايه ، • وبسيف الدين روس ، مملوكين للاتابك پهلوان ومقدمين على عما كره ( زت ورقه ۹۸ ب ) ،

<sup>(</sup>۲) دشه، س ۲۳ سطر ۹

[ س ۲٤۱]

بحب أن يبحث عن طريق العودة ١٠٠٠ (١)

ـ وفي ظل النصر . . . احترس من إيذاء عدوك ،

فإن الفلك الأعلى لا يدور على وتيرة واحدة (٢)

ـ والشجاع وإن لم يقضم السنان بأسنانه ،

فإن جلد الاسد يتمرق من بأسه وصولته ١٤٠٠٠

ــ ومع ذلك فهو خاضع لأمر الله ،

ولو كانت أسنانه قوية كالسندان ١١٠٠٠ (٣)

وكان السلطان مصابا بوجع فى أقدامه، ومن أجل ذلك ادعى أنه طريح الفراش وقام الأطباء على ممالجته، فلما غفلت الرسل عنه بسبب علته، سنحت له الفرصة فى إحدى الليالى، فأعدت له الخيول واستطاع الوصول فى أثناء الليل لله الذرصة فى إحدى الليالى، فأعدت له الخيول واستطاع الوصول فى أثناء الليل الله ولا الله و « روس » (\*) واستغل هذه الفرصة ملك مازندران — خذله الله ولعنه — فقد كان مبنى عقيدته وعقيدة جملة الروافض — عليهم اللعنة — قائما على التقية والنفاق. وكان منافقا فاسد العقيدة خبيث الذات، فأرسل المدايا إلى السلطان وفتح له باب « دَرْبَنْد زَرَّيْنَكُمَر » واستضافه على شاطىء النهر وحظى بتقبيل يده. ولكن السلطان وقف على خبث عقيدته فلم يعتمد عليه . وعرف ملك مازندران أن أسحاب المناصب فى العراق من غلاة الرافضه — عليهم وعرف ملك مازندران أن أسحاب المناصب فى العراق من غلاة الرافضه — عليهم وأنهم اتفقوا مع السلطان وتوحد رأيهم ، فلم يستطع أن يغدر بالسلطان وظل ينافقه دون أن يؤدى له حقوق الخدمة ، وأخذ يتكشف ضعف السلطان وظل ينافقه دون أن يقبض عليه ويأسره .

<sup>(</sup>۱) دشه، س ۸۲۶ س ؛ -- ه

<sup>(</sup>۲) دشه، س ۸۲۵ س ۳

<sup>(</sup>۳) دشه، س ۱۲۵ س ۲۰ - ۲۱ .

<sup>(</sup>٤) كان ذلك في شهر جمادي الأولى سنة ٨٣٥ ( ذيل أبي حامد في جت ) .

وكان السلطان في ذلك الوقت يحارب الملاحدة - خذلم الله - كما كان يقوم بنهبهم والفارة عليهم ، وأحس الأتابك بالملل لبقائه في هذه [س ٣٤٧] الأنحاء ، وكان يحب آذر بيجان و يميل إليها ، فنهض من « دولاب » وقصد دار الملك هذان (١) ، وكان الفصل خريفا ، فأشمل في إحدى الليالي السيد فخر الدين علاء الدولة عربشاه نارا عظيمة فوق سطح منزله ، فظن الأتابك أن السلطان قد وصل إلى همذان ، وكان الجيش معه على أهبة الاستعداد فلم ينتظر طلوع الصباح وأسرع في المسير إلى آذر بيجان .

[أبيات فارسية في الاصل: ترجمتها ]

ـ إن الهرب والنجاة في الوقت المناسب،

خبر من الحرب من أجل الصيت والشهرة . . . ! !

- وكل من يبغى الحرب ظالما . فتريا ،

فإنه يمود منها مكبودا مصفر الوجه . . . ! !

\_ ومهما يكن الشاب عالما مشهورا،

فإنه لا يكتسب الفضل دون تجربة . . . 1 !

وبجب أن يسمع إلى ما حسن أو خبث ،

كما يجب أن يتذرق كل مالح ومر . . . ١١(٦)

ــ والعاقل يكون دائما متفائلا مستبشرا،

فلا يرى في الآيام إلا القرح والسرور . . . ! !

ــ ولا يفكر لحظة واحدة في السوء،

ويتخذ طربق السهم لاطريق القوس . . ١٠١٠ (٢٠)

فإذا غفل لحظة في وقت من الأوقات ،

[ المراجع : أي الاستقامة والنقاذ ، لا الاعوجاج والتقوس ]

(٢) دشه، س ١٧١٤س ٢ - ٧

<sup>(</sup>١)كان ذلك في رمضان سنة ٨٨٠ .

<sup>(</sup>۲) دشه، س ۷۵۷ س ۱۲ – ۱۳

فلا يفيده السعى والاجتهاد . . . ! !

ـ ولا تشك في الموت والردى ،

فإن يد الزمان تتطاول علينا . . . 11 (١)

ـــ ولن يفلت شخص من دورة القلك ،

ولو استطاع على وجه الارض أن يتمهر الأفيال (٢) ... !!

ولقد سمعت ماقاله لي عالم فاضل ،

يلتمس عذرا لازمان وأفعاله .

قال: إن كل من يزرع بذور الجفاء ،
 لامناً بوما في الدنيا ولا يظفر بجنة في الآخرة ... !!

وإنكل من يكون له عقل متزن ،

يعاب عليه أن يتحدث بشيء يضطره إلى الاعتذار (٣) ... !!

وذهب « قربل ارسلان » مع خواصه ، وتخلف عنه صدور [ س ٣٤٣] العراق وأمراؤه جيماً ، وكان السلطان لا يزال في الري ، وتظاهرت الخاتون بموافقته حتى عاد إلى دار الملك همذان ، ونصب خواجه عزيز وزيرا له وقبل الوزيريده وكذلك قبلها الأمير اسفهسلار عز الدين صتماز ، وشرف الدولة الأمهرى ، وأقبل عليه سائر الأمراء لتقديم فروض الطاعة .

• [بيتان فارسيان في الأصل (°) ترجمتهما : ]

ــ أخذ يقبل من كُل صوب جند جديدون،

فيصطفون حول الملك فى صفوف ،

ــ فلما اجتمع الجيش في حافة الجبل ، مادت الأرض والسهاء من شدة الازدحام... !!

<sup>(</sup>۱) د شه ه ص ۹۸۶ س ۲۰

<sup>(</sup>۲) د شه ۲ س ۲۸۹ س ۲ ،

<sup>(</sup>٣) د شه ، ص ۲۱ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۲۱

<sup>(</sup>٤) في ١٤ رمضان سنة ٨٣٥ ( ذيل أبي حامد )

<sup>(</sup>٥) من منظومة ، خسرووشيرين ، لنظاى ( خمه ، طبع طهران من ٨٥ ) .

وكان سكان مدينة همذان يدعون له دعاء خالصا صادرا من أعماق قلوبهم ، وقد عمهم الفرح والسرور لمقدمه ، ونزل في ذلك الوقت ثلج عظيم وتوجه السلطان إلى المدينة فقبل الأمير سيد فخر الدين عسلاء الدولة الأرض بين يديه ، وأعد قصر الرياسة لنزوله .

[ أبيات فارسية في الأصل (١) : ترجمتها ]

ـ قالت شيرين للسلطان: أيها الملك ... أيها السيد، لست أنا فقط ... بل آلاف مثلي عبيد طوع أمرك ... !!

ــ والسهاء تفخر بتاجك،

والارض تزهو تحت عرشك،

ــ وإذا شرفني الملك بزيارته ،

أديت له واجب الحدمة وازددت رفعة وشرفا خدمته ... !!

\_ فإن الفيل إذا مر ببيت نملة صغيرة ·

شرفها بمروره ولو فقدت كل ما جمعته ١١٠٠

\_ قال الملك : إذا تقبلت ضيافتي ،

فإنني أقدم لك روحي ... إذا قبلتها ... !!

\_ وأنزات السلطان فى قصر عظيم ، كأنه جزء من فردوس النعم ... !!

له ميدانان متسعان طويلان.

ـــ وقدمت له وهي تعتذر ،

كل ما يليق بمقام الملك من هدايا ... !!

ووزعت من الاموال والعطايا ،

ما يمجز عن حصرها أمهر الحاسبين ... !!

<sup>(</sup>۱) من منظومه خسرووشیرین لنظامی (خمسه ، طبع طهران ، س ۸۵ )

وأقام السلطان طيلة ذلك الشتاء في همذان (١) ، وأخذ «روس» [ س ٢٠٠] و « اى ابه » يتحكان ويسيطران على كل الشئون فحاول الأمراء إقصاءها وقهرها ، وأراد « اى ابه » أن يزيح « روس » من طريقه حتى يعظم نفوذه في مملكة السلطان ، فوشى به إلى السلطان ؛ وقبض على « روس » وهو نائم في منزله ، ثم أغار على أملاكه ، وقد حدث خلال ذلك أن محلة من محلات هذان تعرضت لغارة حاشية السلطان فأصبحت « كأن لم تغن بالأمس (٢) » هذان عمال همذان موالين للسلطان ولكنهم أغاروا على منزل نجم الدين ابن أخى أمين الدين أبى عبد الله أمير البلاط ، وسلبوه كل ما ادخره وتركوه فقيرا معدما .

وقد قال له مؤلف هذا الكتاب محمد بن على بن سليان الراوندى :

« هل نقمت على السلطان لأن أتباعه أغاروا على منزلك ...؟! » قأجاب :

« إنه لا يصح مؤاخذة السلطان على أفعال السفلة من حاشيته ؛ لأنه لم يأمر بها ولا علم له بخبرها ، و إنى لن أترك محبة السلطان مهما حدث » فلما عرض مؤلف هذا الكتاب على السلطان ما قاله نجم الدين ، أمر السلطان بحصر كل خسائره ، ورد إليه ما أمكن العثور عليه ، وأعظاه بدل الآشياء المفقودة ثمنا مضاعفا من خزانته . وكان الناس يسمونه « نجم دو بيتى » لأنه كان وافر الثراء ، ينفق ماله على الفضلاء ، ويطوف عليهم بدواته وقله فيسجل كل « دو بيت » (٢) يخده لديهم . وقد مات دون أن يخلف مالا ودون أن يترك زوجة أو ولدا يجده لديهم . وقد مات دون أن يخلف مالا ودون أن يترك زوجة أو ولدا ولم يرث إخوته و بقية وارثيه إلا خمسين منا من ورق « الدوييت » .

<sup>(</sup>۱) یعنی فی شتاء سنة ۵۸۳

<sup>(</sup>٢) قرآن كريم ، سورة يونس ، آية ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) المراجع : بقصد بالدوبيت الرباعي أو الرباعية لأنهم قالوا إنها على نظام البيتين في مطالع القصائد .

وحينا تم القبض على « روس » أبقوه محبوسا في قلعة علاء الدولة ، ولم يعد أحد يذكر اسمه . وكان « سراج الدين قياز » (۱) و « جال الدين اى ابه الفرحينى » و « بدر الدين قراقز الأتابكي » و « بور الدين قرآن خوان » في خدمة نصرة الدنيا والدين الأتابك أبي بكر في إصفهان ، فئار عليهم أهل إصفهان واضطروهم إلى الفرار ، وأرسل إليهم السلطان فوجا من [ س ٢٠٠ ] الجنود كنوا في طريقهم وقبضوا عليهم ، ولم يدعوا واحدا يفلت منهم ، واعتقلوا أمير العلم وقتلوا الباقين ، ولم يتركوا أحدا بمن معهم حتى الموكلين (٢٠ بالحيل والحير . و بقيت همذان مدة ثلاثة أيام أو أربعة لاتعرف شيئا عن القتلى والأحياء ، ثم أحضروا القتلى إلى همذان وأخذ الناس يعزون كبار الأمراء مثل « نجم الدين لاجين » و الى همذان وأولاده « غزلجه الشهابي » وغيرهم . وقد سببت هذه الأحداث وهناشديدا ، وكانت هذه الحادثة شؤما على دولة السلطان ؛ فقد داخل أمراء الأطراف اليأس منه ، وأحجموا عن الحضور إلى العاصمة محتجين بالثلج والشتاء .

فلما كان الربيع وصلت خلفة شريفة من دار الخلافة إلى الأتابك قرال ارسلان وعهد إليه الخليفة بأص مقاطعة « نيم روز » (٢) وقبل أن يسمح لجيشه بالتوقف في كرمانشاهان ودينور على أن ينضم « قزل ارسلان » إلى وزير الخليفة (١) ، ثم يتوجهان معا إلى همذان للتأر من السلطان وجعل هذان في أيدى نواب دار الخلافة . وكان الخبرون القادمون من هذن يشيعون أن السلطان

<sup>(</sup>١) مو أحد الأمراء العراقيين ( ز ت ) .

<sup>(</sup>٢) في شهر المحرم سنة ٨٤٥ ( ذيل أبي حامد ) .

<sup>(</sup>٣) المرجم: مفاطعة في سجستان .

<sup>(</sup>٤) هو جلاً، الدين عبيد الله بن يونس وزير الناصر لدين الله ( انظر ابن الأثير تحت حوادث سنة ١٨٠ ، ج ١٢ س ١٥ ) .

ضعيف، فأخذ الخليفة في اطمئنان تام يعد جيشًا إعدادا كاملا و يجهزه بقادفات اللهب والنبال والجرارات وجميع أدوات القتال . ولكن السلطان أسرع بالتوجه إلى جيش الخليفة قبل أن ينضم إليه « قزل ارسلان » ، وكان يرافق السلطان أمراء الدولة مثل « عز الدين صتاز » و « شرف الدولة الأبهرى » وأولاده وجملة الأتابكة . فلما تلاق السلطان مع جيش الخليفة دارت بين الفريقين حرب شديدة لم يشهد مثلها جيش المراق<sup>(۱)</sup> . وكان « اى ابه » والأتابكة يقفون على ميمنة السلطان، فلحقت بهم الهزيمة أول الأمر، واستمروا في هزيمتهم مسافة فرسخين (٢) وتبعهم جيش « ايوه » (٢) فأدركوا مؤخرتهم وتعلقوا [س ٣٤٦] برؤوسهم ، وأخذ خيالة البغداديين يلقون بالمزاريق، ويضربون بها الخيل والرجال فلم ينج منهم أحد ، وأخذ قاذفو النفط يقذفون النار في الهواء فتتطاير وتحرق الفارس وحصانه على الفور ، ونزل وابل من السهام على خيمة السلطان ، حتى غطتها برمتها . ولكن الساطان حمل في عزم وشجاعة رمحا ثقيلا مُقتديا برستم بن دستان ، وصاح على القفشديين (١) ، ثم حمل عليهم واستطاع أن يوقع وزير الخليفة أرضا ، وأن يأسره ، وأن يجمل الهزيمة تحل به و بجيش الخليفة (٥٠).

<sup>(</sup>۱) الثقوا فى الثامن من ربيع الأول سنة ٤٨٥ • يداى مرج \* عند همذان (۱۱) ، • وداى مرج » (أو داى مرك) هو نفس المسكان الذى نشب فيه القتال فى سنة ٢٩٥ هـ بين السلطان مسمود والحليفة المسترشد : (انظر ۱۱ ، س ۲۷ ، ج ٦ ) .

<sup>(</sup>٢) المترجم: الفرسخ ستة كيلو مترات .

<sup>(</sup>٣) اسم قبيلة من قبائل النركان . وورد في • زت ، عن هذه الموقعة ما نصه : • وكان على ميسرة الوزير جلال الدين [ وزير الحليفة ] الأمير كود بن برجم [ ترجم • ١١ ، ج ١٢ مى ١٩٧ ] الأيوابي ، ينى المنسوب إلى • ايوا ، أو • ايوه ، وممه جموع التركمانية والأكراد . . . . • ( ارجم كذلك إلى • ١١ ، ج ١٢ مى ٣٠١ ) وضبط السكلمة غير معروف .

<sup>(</sup>٤) يمنى أولاد وأتباع قنشد صاحب زنجان • زت ٠ .

<sup>(</sup>ه) دااه ج ۱۲ س ۱۹.

ورغم أن السلطان وأتباعه كانوا قد غلبوا على أمرهم فى أول الأمر ولحق بهم الوهن الشديد، إلا أنهم انتصروا الآن نصرا مؤيدا، وغنموا غنائم كثيرة تتضمن الذهب بالأحمال والخيول والأسلحة التي لا حصر لها. و بلغ من كثرة الخيول التي غنموها أن انحفضت أسعارها إلى حد كبير، ولكن لم يوجد في همذان من يرغب في شراء واحد منها مراعاة لحرمة الخلافة ..! وأخذ الجرحي يستجدون الخبز في مسجد هذان، وساءت حال الخلافة إلى درجة لم يسمع بمثلها أحد. وقد أنشد السلطان هذه الرباعية في وصف تلك الموقعة:

## [رباعية فارسية في الأصل، ترجمتها : ]

\_ بسبب مذه الفتنة التي أثارتها يد الفلك ،

كانت روحي معلسّة في شعرة واحدة ... !!

ولو أن الإقبال لم يأخذ بيدى ،

لأراق الفلك دى دون عذر ...!!

ولكن هذا الجيش المهزوم لم يعتبر بما حدث ، إذ جاء إلى العراق حتى الآن عشر مرات أخرى كان نصيبه فيها الفشل والهزيمة وذلك بسبب نيته السيئة ولأنهم لم يعملوا بموجب الحديث الذى يقول: « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتبن » (١)

[ بیتان فارسیان فی الاصل ،(۲) ترجمتهما : ] — ما أعجب ماقاله کبش وحشی لقطیع من الغزلان ،
قال : إنه لو صار الوادی کله جریرا ،

<sup>(</sup>۱) حديث ، البغارى ، طبع ليدن به ٤ س ١٤٢ -- ١٤٣٠ .

<sup>(</sup> المنرجم ) : أنظر أيضاً السيوطى : الجامع الصغير في أحاديث البشير والنذير ، ج ٢ ص ٢٠٠ الطمة الرابعة .

<sup>(</sup>۲) د شه ۲ س ۹ ۳۴ س ۲ — ۷

... ووقعت فيه فى شبكة صياد ثم تخلصت قدى منها ، فإنى لا أطأ بأقداى هذا الوادى مرة ثانية .. !!

ولما انتهت حرب السلطان مع الخليفة ، وصل علاء الدين – والى مراغة – إلى خدمة السلطان ، وقدم له الطاعة في هذان ، فأعزه وأكرمه إلى أبعد حد ، وعهد إليه بتربية ابنه « بركيارق » . ثم استعد جيش السلطان لمحاربة الأتابك قزل ارسلان مرة أخرى ، والتحق غرس الدين بن شوملة بخدمة السلطان صاحب العرش الأعلى . وبهذا اجتمع في هذان جيش جرار ، وتوجه الأتابك قزل ارسلان على رأس جيش كبير إلى دار الملك في هذان ، وجمع السلطان جنده ارسلان على رأس جيش أتباعه في الحرب ، وتواترت أخبار المعارك ، واختنى وحفروا الخنادق . ثم شرع أتباعه في الحرب ، وتواترت أخبار المعارك ، واختنى الأتابك فجأة ، ولم يتمقبه السلطان لأنه كان لا يثنى في « اى ابه » ولا في از ابه » (ا) . وقد مضت على هذه الحالة خمسة عشر يوما لم يمرف فيها أحد ماذا حدث وأين ذهب الأتابك .

شعر [ أبيات فارسية في الأصل، ترجمها : ]

\_ حينها يتعد المرأ ويتكاسل فى وقت العمل، يعافه الزمن . . . وتنساه الآيام . . . ! !

ولا يبق الجسم صحيحا قويا ،
 إذا لم يكن قادرا نشيطا(٢) . ١١٠٠

\_ ويجب أن متمنى بأن يبقى اسمك عاليا،

وتبصّر . . . حتى لا يضعف قلبك بترحمل الهموم . . . ! !

\_ فإن الزمن إذاكان يسخو في علمانه ويحسن إليّنا ، فإنه أيضا . . . . أنينا بما يسوؤنا ويؤلمنا . . . ا آ

<sup>(</sup>١) كانا عبدين كبيرين قدعين ( ذيل أبي حامد ) .

<sup>(</sup>۲) دعه م ۱۱۷۳ م ۱۱ - ۱۱

\_ وتعفف . . واحذر النفكير الطائش ، وحسب الزمان أنه يدور علينا بشروره . . . ! !

وهكذا فعل الأتابك موكة اضطرب لها السلطان، كارأى من «اى ابه» تحكات ضايقته وأتمبته. وحينها تأكد السلطان أنه لايوثق به ولا يصلح لعمل، وأنه يجب إعداد جيش آخر لمقاومة الأتابك، أمر « ابن الأزْدَمُو »(١) و « ابن سراج الدين قتلغ ابه شرفی » <sup>(۲)</sup> یقتل <sup>(۲)</sup> « ای ابه » و « از ابه » فی [ س ۳٤۸ ] سراى الحضرة . ثم خرج اينانج ولحق بأمه في الري . وذهب في اليوم التالي الأتابك علاء الدين إلى مراغة ، وتوجه السلطان إلى اذربيجان . وأما الأتابك قزل ارسلان فقد قصد «كرما نشاهان» ، وكان هناك «شهاب الدين بن الحديدة» مع خادم من خواص جيش الخليفة ، فأحضرها إلى باب همذان ، ليقوما بالبحث عن الأموال المهربة في المدينة ؛ وتحت ستار هذا العذر أغاروا على منازل المسلمين ، فنقم العوام على السلطان . وذهب السلطان إلى تبريز فأحدث فيها اضطرابا شديدا . فرأى الأتابك أنه من الضروري أن يتوجه إلى اذربيجان ، ولم يكد الأنابك ينصرف إليها حتى عاد السلطان إلى همذان ؛ وصارت هذه المسألة دورية ، بحيث أصبح متمارفا بين الأمراء والصدور أنه في كل مرة يأتي الأتابك، يذهب السلطان وهكذا دواليك . وأمضى السلطان ذلك الشتاء في الماصمة همذان واستسلم له العراق. ونظراً لكثرة الثلج واشتداد البرودة لم يحاول أحد أن يتحرك .

[ بيتان فارسيان فى الأصل (١) ترجمتهما : ]

ــ مها طالت وتثاقلت الليلة الليلاء،

<sup>(</sup>١) َ الْأَرْدِمْرِ هُو شَجَّةَ اصْفَهَانَ ( ذَيْلُ أَبِّي حَامِد ) .

<sup>(</sup>٢) يبدو أنه أحد أتباع شرف الدولة صاحب أبهر .

<sup>(</sup>٣) ذَلك في جادي الأولى سنة ٨٤ ( ذيل أبي حامد ) .

<sup>(؛)</sup> دشه، ص ۱٤ ت ۱٤ - ۱٥ .

فإن ظلامها لا يطول بلا انتهاء ... !! — فإذا أشرقت الشمس انقلبت إلى نهار وضاء ، وأصبحت الارض كفص الياقوت السلالاء ... !!

وكان السلطان – بسبب ما جبل عليه من حسن المعتقد وحب العلماء ، عيل إلى ظهير الدين البلخى ، وكان يزوره فى كل ليلة فى بيته ليستشيره فى مهام الأمور ، وكان سادة العراق وأمراؤهم يعرفون رجاحة عقل هذا الرجل ، ولهذا كانوا يرهبونه .

وذات يوم قال ظهير الدين البلخى للسلطان : « إن هؤلاء الذين ممك إنما هم مخالفون لدولتك ، فيجب القبض عليهم جميعاً ، وإعطاء أملاكهم لأنباع آخرين حتى يكونوا متضامنين ممك » .

وفى هذا الوقت أخذ أركان الدولة يكتبون الرسائل و يرسلونها إلى قتلغ اينانج فى الرى ليخبروه بأن السلطان يذهب فى الليل إلى منزل ظهير الدين البلخى ويتآمى معه ، فليس لنا بعد ذلك أن نثق فيه قط . فإذا عاهدتنا [ س ٣٤٩ ] اتفقنا مع علاء الدولة ، واستعنا به فى القبض على السلطان . وكانوا يضعون هذه الرسائل وسط عصا مجوفة ، يفطونها بلحاء الشجر ، ثم يبعثون بها مع أحد الضباط إلى الرى . وكانوا يرسلون خلال الليل أشخاصا يكمنون فى طريق السلطان . وقد رأى السلطان منهم شخصين أو ثلاثة ( بضعة أشخاص ) فأم بالقبض عليهم و إحضارهم إلى قصر ظهير الدين البلخى ، فباحوا بكل ما حدث ، فأمنهم السلطان على حياتهم ، واستعان بهم ، واستحلفهم ألا يبوحوا بالسر ، فأمنهم السلطان قد رآهم وذلك لكى يعرف إلى أى مدى يصل الأمر .

وفي اليوم التالي جاء هذا الضابط إلى قائد حرس السلطان في « هفتاد

بَوْلان » (١) على باب مزدقان . فسأله « ابن سراج الدين قتلغ ابه شرفى » عن الأخبار والأحوال ، فرد عليه رداً عنيفا بسبب ما ألم به من مال ونجر .

### [أبيات فارسية في الاصل، ترجمتها: آ

- إن اللسان الذي ليس في رأس صاحبه تفكير ،
   حتى ولو أمطر الدر فلن يصل إلى حد الجمال . (٢)
  - فاقطع علاقة قلبك مع شخص ،
     لا يوجد مع لسانه قلب صادق (٦)
  - والشخص الذي حنكته الآيام ،
     لاينبغي أن يكون أستاذا في كل فن<sup>(١)</sup> .
  - وقد قال العارفون العقلاء:
     إن الشخص الذي يقترف سوءا بجزى به<sup>(٥)</sup>

فغضب ابن سراج الدين وسحب رمحه ليهوى به على رأس الضابط ودافع الضابط عن نفسه بعصاه ، فانكسرت العصا وظهرت الرسائل التي فى جوفها ، فأخذها ابن سراج الدين ، وكان شابا فاضلا شجاعا ، ينظم الشعر ، [س ٣٥٠] ويكتب بخط حسن . فلما قرأ تلك الرسائل وعلم بما فيها ، اعتقل الضابط وامتطى جواد النو بة ووصل فى نفس اليوم إلى السلطان ، وعرض عليه هذا الأمر مشافهة ، فأعمل السلطان فكره واستقر رأيه خلال الليل إنه متى أصبح الصباح ، وجاء أصحاب المناصب إلى الديوان ، اختلى بالوزير وأمر بإحضار الأمراء ، فعنقهم وحقره على رؤوس الأشهاد . وعين مشرفا على قصر كل عظيم منهم ، حتى

 <sup>(</sup>١) هكذا ضبعاه ياقوت وهو يقول: « هى قربة من قرى الرى وهو الموضع الذى ظفر فه طفرلبك بأخيه لأمه وإبراهيم أينال، فقتله خنقا بوتر قوسه، وفى نزهة القلوب « هفتاد پولان » بالباء المثلة.

<sup>(</sup>۲) د شه ه س ۸۲۷ س ۲۲. (۳) د شه ه س ۸۱۵ س ۲۵.

<sup>(</sup>١) د شه ، س ۸۲۰ س ۱۹. 💮 (۵) د شه ، س ۹۳ س ۲.

يحافظ على الخزائن والاصطبلات والمعدات الحربية ، ويقوم بنقلها إلى قصر السلطان . وأما أدوات المطبخ وأمثال ذلك فقد أبيحت للنهب والغارة .

ولما أصبح الصباح توجه العظاء إلى قصر السلطان جريا على عادتهم، وجلس السادة فى الديوان. ثم استدعى السلطان الأمير سيد علاء الدولة واختلى به وبعد أن أمّنه على حياته، أطلعه على حقيقة المؤامرة، وقال له: « إنه سوف يدعوهم جميعاً حتى بتضح سر هذه المشكلة » . وقد حضر هذا الاجتماع «خواجه عزير» الذى كان وزيراً للسلطان فى ذلك الوقت ، كا حضره أبناؤه، والموفق وكيلدر، وظهير المنشى، وشهاب كاتب الديوان، وقتلغ الطشت دار، وجميع الذين اشتركوا فى هذه المؤامرة . ثم انفرد السلطان فى خلوة ، وصار يستدعى الواحد بعد الآخر . ولما اجتمع شمل الجميع فى سراى علاء الدولة حيث كان السلطان ، كشف لهم السلطان عن المؤامرة ، فطابوا الأمان ، ثم ركل السلطان خواجه عزيز وألقاه وسط القصر ، وأمر بالقبض على جميع الحاضرين .

[ بيتان فارسيان في الاصل ، ترجمتهما : ]

- ــ كون دنموما محتقرا قلب الشجرة ،
- التي تشمر ثمرا نكدا للتاج والعرش .
  - ولن ينفعك الندم والأسف .

إذا ما قطع سيف الزمان رأسك (١).

وقد هرع الأشخاص الموكلون بحراسة كل قصر، ونفذوا [س ٢٠١] أواس السلطان ، فنقلوا إلى قصره جميع أموال هؤلاء العظاء النقسدية والعينية . ثم طلب السلطان مفتاح قلمة علاء الدولة وحبس هؤلاء القوم هناك . ثم تحرك بذاته الشريفة ليتفقد أحوال هؤلاء المسجونين فتعهدوا له بدفع الأموال

<sup>(</sup>۱) وشه، س ۸۱۳ س ۲۲ .

فى سبيل إطلاق سراحهم وتأمينهم على حياتهم ، فوعدهم أن يؤمن حياة كل شخص منهم يدفع قدراً معينا من المال ، ويكتب إقراراً بما يمتلك ، ويتعهد بترك عله . فأخذ هؤلاء القوم يقترضون ، ويدفعون ما يحصلونه إلى الديوان . وأخيراً لجأوا إلى ظهير الدين البلخى ، فأرسلوا إليه شخصا طالبين شفاعته لدى السلطان قائلين : « إنهم على شاكلة أهل التصوف سيسيرون فى ركابه كبقية المريدين » . وقد استمر الحال على هذا المنوال ما يقرب من شهر .

وذات يوم كان السلطان بتفقد القلعة ، ويعظ المسجونين و يزجرهم ، فعجل قتلغ الطشت دار بنهايته ؛ إذ بدأ يخاطب السلطان بسغه و بكلام غير لائق ويقول له : « اقطع هذه الرؤوس وضعها حيث شئت فطالما أردت أن أفعل برأسك مثلما فعلت برأس أبيك ، ولكن حظك كان أقوى من إرادتى » فرد عليه السلطان قائلا : « ماذا كان بينك و بين أبي ... ؟! لقد كنت عبداً ذايلا فاشتراك وقلدك الملك » . فأجاب قتلغ : « نقدنى علاء الدولة بموافقة الأتابك محمد عشرة آلاف دينار ، وكلفنى أن أعطى أباك شرابا ساما فى الحمام أخذاً بثأر أخته التي كانت زوجة لأبيك ، فنفذت ما أشار على به . ولقد أردت أن أفعل بك ما فعلته بأبيك » . فلما سمع السلطان هذه القوم اشتد غضبه ، وأمر على الفور بقتل جميع المعتقلين ؛ فقطعت هذه الرؤوس (١) جميعها نتيجة وأمر على الفور بقتل جميع المعتقلين ؛ فقطعت هذه الرؤوس (١) جميعها نتيجة الحديث .

#### [ شمر فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

- الشخص الذي يحترف إراقة الدماء ،
   تصير منه قلوب الاعداء مماوءة بالخشية والحذر .
  - ــ ولسوف يراق دمه بنفس الطريقة ،

<sup>(</sup>١) في الـــابم من ذي الحجة سنة ٨٤ ( ذيل أبي حامد ) .

التي أراق هو بها دماء أعدائه . . . ! ! ـــ فلا تحاول إبذاء الرجل الحر ،

فإنه لا يقبل الخضوع بالإيذاء والألم .

والدنيا إذا تأملتها مرحلة قصيرة،
 فلا تكثر الشكوي من أفعالها.

وقد انقضى الأمس ، ولما يقبل الغد ،
 ولست في عناء من أمر الموم .

وكفاك ما فى , اليوم ، من أفراح ،
 فإن العاقل لا يتحدث عن أمر الغد .

ويجب أن يبقى اسمك طويلا ،

ومادمت غير مخلد ، فلا تصنع أعمالا غير مخلدة (١)

والدنيا تدبر السوه .٠. ولاتقوله لاحد ·

وهي لاتغيث الملهوف في كل الأحوال ... ا!

وكان السلطان قد أمن علاء الدولة على حياته فى أول الأمر وعفا عنه . ولكن تآمره هذه المرة كان جرما عظيا لا يفتفر ؛ غير أن السلطان أخنى عنه غضبه حتى عزم على الرحيل إلى « مرغزار سك » طلبا للمرعى ، ثم اضطره إلى مصاحبته فى هذه الرحلة ، وادعى علاء الدولة المرض ، وحاول التخلف عن الركب . فقال له السلطان : « لامفر من مجيئك معى ، واصطحب معك الأطباء ، لأن تغييرك للبيئة والهواء ، يكون فيه أمل كبير فى استعادة الصحة والشفاء » . ولما ابتعد الركب بقدر مرحلتين من هذان ، أمر السلطان بقتل علاء الدولة ، ونقات جثته إلى هذان حيث دفن مع أسلافه من السادات رحمهم الله .

ونظرا لما له من حقوق على مؤلف هذا الكتاب محمد بن على بن سليان الراوندى ، فقد نظمت الأبيات التالية في رثائه :

<sup>(</sup>۱) دشه، س ۲۰۶ س ۲

[ مرثية فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

\_ را أسفاه ... أي تحنة هذه التي وقعت في الدنيا ...؟

وا أسفاه ... أى وقعة تلك التي حدثت فجأة ...؟ ا

\_ وما هذه العين التي أخذت تريق الدماه .. ؟ وما هذا الآلم الذي وقع في قلب الكهل والشاب ...؟!

لند أظلمت الشمس ووصلت المحنة إلى أوجها ،
 واصفر وجه القمر ، وأصابه العجز والذبول .

إنها مصيبة للروح ، أحرقت الفؤاد ،
 وملات القلوب بالغم فأخذت في الصراخ والنواح .

مل تعرف عن أى شيء هذا جميعه ؟ إنه بسبب الحبر السيء ،
 عن موت عربشاه ملك الزمان .

\_ فيا أيتها العين ... ابك دما فقد مات فحر الدين الله مات رعيم عصره ، وملك الدنيا .

\_ إننى لاأدرى لم عجلت الدنيا بإراقة دمك؟، ولماذا أحرقت قلوب العالمين مالحزن علمك؟

\_ إن الدموع التي كانت تنافس في صفائها الجواهر والدرر الثمية . قد أصبحت كالياقوت مصبوغة محمرة الدماء ... !!

ــ وليس من اللائق ، أن يعد الفلك من أجلك ، ، ... الله مذا الكفن تحت الثرى المعتم ... !!

- وليس من المعتول أيضا أن يكون الموت الذي اغتالك سببا في حراب مانة أسرة من آل الذي .

فتأمل البحر والجبل، وانظر إلى وقع المصيبة عليهما،
 فافد تحوّل قلب الجبل إلى حجر صلد، وفاض البحر بطوفانه.

لأنه نور عين المصطنى وفجر آل المرتضى ،
 وكان أعل البيت يستمدون منه نظامهم وسلامتهم .

<sup>(</sup>١) مو في الدين علاء الدولة رئيس همذان

فيأيها التراب ... ابتعد بسلامة عن طريقه ،
 وارفع النقاب سريعا عن وجهه القمرى .

أنى اخثى ألا يكون العرش الجديد ملائما لكسرى ،
 وأخثى ألا يكون مقامه لاثقا له .

\_ و إنى أنساءل : كيف وضعت عنه تاجه وعرشه ؟ . و بارب ... علم أى شكل صنعت مرقده .. ؟ !

> ـــ لفد صمم على الرحيل فأقامت الزهرة، في إبون طالع، مأتما لفقدانه.

وأخذت تكتب بالحرة سجلا لآلامه ،
 وكيف أن هذا العزم والسفر لم يكونا من مرامه .

إنه نور عينى حيدر وزعيم أهل البيت ،
 شمس فاطمة ، ورئيس أهل البيت .

فيأيها الفلك الدون ، ماذا تريد من آل الني ،
 وماذا تريد من أسرة حيدر ؟

لقد نصبت كمينا للحسين فى كربلاء ،
 وأوقعته فيه . . فاذا تريد بعد ذلك . . ؟

... لفد تعجلت بإراقة دم ملك قهستان ، ولم يكن هذا لائقا ، فاذا أردت منه ؟

\_\_ أيها الفلك الاعمى ا إنك لم تقل ماسبب حقدك عليه ، وماذا تريد من رئيس أسرة حيدر .

\_ وماذا أردت حينها وضعت السهم فى حلق هذا الرجل البرى ، وماذا أردت من هذا السيد المطهر الآنور ... ؟ !

\_ إذا كان القمر قد غاب ، فلتخلفه هذه النجوم الثلاثة (١)

وليجعل الله مقامه في الجنة . [ س ٥٠٥ ]

<sup>(</sup>۱) المراد بالنجوم الثلاثة أولاد عـــــلاء الدولة : يمَّى السيد عجد الدين هايون ، والسيد فخر الدين خسروشاه ، والـــيد عماد الدين مردانشاه

- ــ فيارب ارفع منزلة بجد الدين . وبارك في عمره فهو عز الدين (١)
- \_ وإذا كان والده قد ذهب إلى جنة الخلد واختار مقاما رفيعا ، فمارك ... عالمهي في عمر ولده
  - وأبعد الآذى عن أصدقائه وأحبابه ،
     وأحرق أعداءه بنار القهر والغضب .
  - فإن له صفات تامة من الفضل والعقل والادب ،
     فبحق وجهك ... باإلهى ... انفع الجميع بهذه الفضائل .
    - وانزل رحمتك على قبر فخر الدين ،
       وتتبل بعفوك وكرمك كل أفعاله .
    - والمنة ته ... إن ثمر الشجر باق على حاله ،
       وهذا مردانشاه الجواد الملائكي السيرة والخلق .

بمد ذلك أخذ سلطان العالم يطوف بأطراف همذان ، ويقوم بالكر والفر في تلك المناطق ؛ فاختلت أحوال المملكة ، وتحرك الأتابك « قرل ارسلان » من اذربيجان ، ولم يكن للسلطان قدرة على مقاومته . فرأى من الضرورى أن يترك العاصمة ويتوجه إلى اذربيجان ، خصوصا بعد أن ثار عليه عمه وأولاد عمد "، وطمع أعداؤه في الاستيلاء على ملكه ، وكثر عدد الطفاة من أتباعه

وقد استغل الأتابك هذه الفرصة وشرع فى الهجوم ، واستطاع [ س٣٠٦ ] مهب الذخائر والنفائس والأموال والمتلكات . وأما السلطان فقد نجا بمفرده وانضم إلى « القفحاق »(٣) . وصادر الأتابك أموال أعدائه فى همذان والعراق

<sup>(</sup>١) [ المراجع : وربماتكون محةالاسم مجد الدين • بدل • عزالدين، وهو بذلك يشير إلى نفس الشخس كما تدل على ذلك الأبيات التالية ]

<sup>(</sup>۲) النصود فيا يدو عمه محمد بن طفرل

<sup>(</sup>٣) مو عز الدين حسن بن القفجاق والى اذربيجان ( زت ورقة ١٠٢ )

وفى كل مكان آخر، ووضع يده على الأموال الأميرية، وأخذ دخل الإقطاعات واستولى على محازن الجيش. فلما استولى جيش آذربيجان على همدان، آذوا الخلق كثيراً بدرجة لا يصدقها أحد، فأخذ الناس يرسلون الصدقات والصلات إلى أرباب الطاعات والمبادات، ويجمعون الزهاد فى الزوايا والمساجد؛ ليبتهلوا إلى الله أن يعيد إليهم السلطان. وكان فى أطراف العراق أكثر من عشرة آلاف من أهل الخير والفضل، لم يقدر لهم أن يروا السلطان إطلاقا، ولم يظفروا بلقائه، ولكنهم كانوا يحبونه من صميم قلوبهم، فكانوا يشيعون فى كل لحظة «أن السلطان قد وصل» وذلك عملا بالحكمة القائلة: « تَفَاءَلُوا فإنّ الأراجيف من مُقدَّمَاتِ الكوني».

وظلوا يؤمنون المساجد ، و يؤدون العبادات طالبين إلى الله أن يعيد السلطان في أسرع وقت .

وأرسل الخليفة خلمة إلى الملك السكريم والغازى الرحيم ، الملك المعظم قزل ارسلان – برد الله مضجمه – .

وأخذت الرسل تفد من أطراف البلاد إلى حضرة السلطان. وكان من بين هؤلاء الرسل ، شاب حسن السيرة ، جميل الوجه ، غزير الشعر ، ذو عقل ودهاء وعلم وذكاء ، وهو شهاب الدين الاسترابادى الذي كان كاتبا وأستاذا [س٢٠٧] في ديوان ملك مازندران فقد حضر برسالة إلى السلطان.

ولما كانت رابطة الفضل والعلم تجمعه بمؤلف راحة الصدور محمد بن على ابن سليمان الراوندى ، فقد جرت بينهما مجالسات ومؤانسات ، كما كانت له أيضاً علاقة ود وصفاء بأستاذ السلطان يعنى خال المؤلف ، الصدر الإمام الكبير، زين الدين مجد الإسلام ، ملك العلماء « مجود بن محمد بن على الراوندى » .

وقد حرض خالى على ترك دار الملك همذان والشخوص إلى مازندران ، باعتباره رسولا للسلطان ، فحمل معه رسالة بخط السلطان نفسه وهدية إلى ملك مازندران وهى عبارة عن مصحف كبير كتبه السلطان بخطه الجيل الذى يعجز عن تقايده ابن البواب وابن مقلة (١).

ولما كان هذا الرجل أستاذا للمؤلف فضلا عن صلة القرابة ، فقد اقترح عليه أن يصحبه فى رحلته قائلا له : « يجب أن تؤدى لى حق الاستاذية ، كما يجب عليك أن تطيعنى عملا بالقول المأثور : « من علمك حرفا صيرك عبدا » ، وأن تهرع إلى ملازمتى . فلا مراء فى أنك ابنى العزيز وصديتى الوحيد ، وعليك الاعتماد كله فى حفظ مصالحى والاسترشاد برأيك الرشيد وعقلك السديد . وإذا أصابنى خطر فى تلك الولاية بسبب عفونة هوائها أو ألم بى تعب أو مرض فان يزول ذلك إلا بمعونة شخص مشفق مثلك هو بمثابة ولدى »

وقد رأيت أنا المؤلف أن امتثال أمره واجب الأداء ، لما له من حق على . وكانت رغبة مشاهدتى تلك الديار حافزة ومشجمة لى على تلك الرحلة ، ولقد قرأت وصفاً لمازندران فى الشاهنامة التى هى ملكة الكتب وأهم الأسفار ، هذا نصه :

ولتبق جميع أرجائها عامرة دائماً .

فبساتینها زاخرة بالزهر والورد دائما،
 وأرضها علومة بالشقائق والریاحین. ۱۱.۰۱

<sup>(</sup>١) هو أبو على محمد بن الحسين بن مقلة السكانة المهور ( انظر ترجمته في ابن خلكان تحت جرف م ) .

<sup>(</sup>۲) دشته من ۲۴۱ س ۱۶ - ۲۱ .

- وهواؤها منعش ، وأرضها منقوشة بألوان الزهور ،
   وليس فيها برد ولا حر وإنما هي ربيع دائم .
  - والبلابل تغرد فى حدائتها ،
     والغزلان تختال فى رياضها .
  - \_ والحياة فيها مستمرة ، لاكلل في طلابها ،
- وجميع أرجائها مليئة بالالوان الرائعة والنسائم الطيبة . \_ وكأنما ما الورد بنساب في جداولها ،
  - ــــ و تا نا ماء الورد يتساب في جداوها ، فتنعم الارواح برائحته وعبيره . . . ! !
  - وشتاؤها بجميع شهوره ،
     ترى فيه الارض مكسوة بالشقائق والرهور .
  - وطوال السنة تكون شواطىء أنهارها ضاحكه باسمة ،
     وفى كل مكان فيها يشتغل الناس بالصيد . . 1 1

وحينا وصلتُ إلى تلك الديار ، رأيت أنواع النعم مجتمعة فيها ؛ ففوا كهها تشبه فى لطفها ماء الحياة ؛ وخيرانها هى فواتح الحسنات ، ومسيرُ الأقدام فيها على بسط من الرياحين ؛ وقد امتلأت رحابها بخضرة البساتين و برهور الشقائق والنسرين وانتشرت فيها رائحة الترنج فى كل مكان ، فملأت الأرواح بالأفراح فى مجالس الخر والراح ، وهان أمر النارنج فيها فلم يعد قصرا على الأمراء والكبراء بل حازه المعدمون والفقراء .

ول كن من أسف أن ذلك المكان كان معقلاً للأحرار، فبدا التربج والنارنج كأنهما السبب في المتاعب والآلام، وأصبحت زهور النرجس والرياحين غير مستساغة كأيام الشيخوخة، وأصبحت ألحان البلابل كألحان المطرب الذي يغنى للسكارى، فلا تؤثر أغانيه فيهم، ولا يستفيد هو منهم أية فائدة. وكانت وديانها غابات ومزارع، وحداثق وأنهار، ولكن كثرة الحياة فيها سلبت رواء

المابات والمزارع ، وانتزعت كثرة الأنهار كل طعم للفواكه والأثمار بحيث فسد فيها كل لطيف ، وأصبح لحم الضأن سما زعافا يسبب موت [ ص ٣٥٩] آكله وطاعه.

وقد تحمات الشدائد والمكائد مدة ستة أشهر فى ذلك الموضع المشئوم ، حيث مبيت الغربان والبوم ، فلم أر فيه فى أية لحظة فائدة من الفوائد . إذا قصدت التمزه وعزمت على التفرج ، اجتمعت غصة الجرب وقصة التعب فوضعتا كثيراً من البؤس على جسمى الحبيس حتى ليخيل إلى أن خضرة الوادى قد استحالت إلى سواد فى سواد . فإذا ارتفع صراخى إلى عنان السهاء ، تركت التفرج وانصرفت عن هذه الأماكن النزهة ، وكأنها غير جديرة بالرؤية ، حتى تكرم اللطف الربانى والعطف الرحمانى بإيقاظ حظى العاثر ، وإسعاد طالعى فأذنوا لنا صولم نحصل من المراد إلا أقلة —أن نعود ، فلما فتحوا لنا باب «دربند زرينكمر» ووصلت ظافرا إلى « بيروزكوه » عاد البصر إلى عينى ولم يصدق بذلك قلبى .

ولقد قال العظاء: «حينا بجاوز سرور القلب حدَّ الاعتدال ، يستولى عليه الكدر والوبال » وكثيراً ما يحدث أن يحزن شخص ، فيضحك كثيراً حتى يموت . وأثرت في الأغذية غير الموافقة والأهوية غير اللائقة ، حتى لقد أخذ يظهر على في كل يوم وهن جديد حتى وصلت إلى « راوند » موطنى الأصلى ، ورأيت وجوه أصدقائى الأعزاء ، وكان هذا هو جل مأربى ، فاتقدت حرارة الوصال بقلبى الملتاع ، وأخذ ضعنى يزيد يوما عن يوم ، والحى تزيد ساعة

<sup>(</sup>۱) هذا البيت هو مطلع قصيدة للشاعر أنورى (كليات ، طبع تبريز ص ۱۲ — ۱٤)

بعد ساعة ، وكان فراق الأحباب قد بلغ بى غايته ، وكان قلبى المحترق فى نهاية العذاب ، ولم يكن لى سبيل إلى النجاب إليهم ولا قدرة على الإقامة بعيدا عنهم . فكنت طوال أيام الفراق أنشد هذه القطعة لتكون وِرْدًا لآلامى ومؤنسة لى فى أحزانى :

[أبيات فارسية فى الأصل: ترجمتها] ـــ ماذا تريد الدنيا منى . . . أنا المسكين المحتاج . . . ؟ ، وماذا يود العالم منى . . . أما المتعب المكدود . . . ؟ !

\_ وا أسفاه! . لقد صارت الدنيا حلقة أمام عيني ، و بقيت أنا وسط هذه الحلقة مقيد القدمين . . !!

وياأيها الاصدقاء! لم لا يذكرنى واحد منكم . . ؟ !
 ويقول : لم صار محمد عاجز ا محتاجا . . ؟ !

\_ وياأيها الكبراء والاصدقاء . . . ياأيها الغافلون ، ارحوثي ، فإن قلى متعب مكدود . . . ! !

وأنتم أيها الآنباع المخلصون ... لقد نسيتم حتى عليكم ،
 مل علمتم أن مثل هذا السلوك لا يرضى الله ... !!

\_ إن الناس ينصحونني ، ويقولون لى اصبر ... ولكن ماذا يجدى النصح ... ١ وكيف أصبر ، وأنا موزع الفلب ، وماذا يجدى النصح ... ؟ ١

فيا أيها الاصدقاء ... لا تقولوا : عاقبة الصبر ظفر كثير ... ١١

فلما استراح حسى الضعيف من مشاق السفر ، أظهر لطف الهواء تلك العلل « و بضدها تنبين الأشياء » (1). وهكذا تحملت المتاعب مدة سنة ونصف، محيث أن وهم بنى آدم يعجز عن إدراك حالتها و يقصر كذلك عن فهم كيفيتها وكيتها .

<sup>(</sup>۱) صدر هذه النطرة : • وتذمهم وبهم عرفنا فضله ، والبيت من قصيدة الممتنبي يمدح بها أبا على هارون بن عبد النزيز النكاتب (الديوان طبع برلين ص ١٩٧) .

<sup>(</sup>٣٢) راحة الصدور

وفى فصل الصيف استولت على أزمة من البرقان حطمت قلبى وروحى ، وكنت أترقب أن يعتدل حظى المنسكوس المنحوس، ولسكنه كان يبتعدعن ذلك . وفى وقت الشتاء ألم بى ألم أصاب وسطى وفخذى ، وكاد يقضى على وحاولت تجرع الدواء ، ولسكننى نفرت منه . وذات يوم اشتدت بى العلة والمحنة حتى خيل إلى أن طائر روحى كاد يطير من جسدى ، وأن ببغاء قلبى الحبيسة في قفص جسمى قد عقدت العهد سرا مع أجلى :

#### [ ييت عربي في الأصل: ]

إذا تم أمر دَنَا نقصُه . . تَوَقَعْ زوالاً إذا إقيل تُمَ

وفجأة طرق بابى صديق مُعين ، وألقى السعد على باب منزلى 'بشرى الراحة و إعلان الفرج . فاستقبلتنى السعادة وقالت لى : « لقد تعهدت أن أتحرى رضاك ، ولقد أدركتك بفألى السعيد ، ولن يكون هناك مجسال لاختلال أحوالك بعد الآن » .

فتلقیت القول بالفرح والترحاب ، وخرجت مسرعا من زاویة الإدبار والهلاك ، وسمعت عند ذلك بشارة مقدم سلطان العالم ، ركن الدنیا والدین طغرل بن ارسلان ، وأنه قد عاد من آذربیجان إلی دار الملك همذان ، بعد أن رأی من خصومه الأشداء وأتباعه الشریرین شدائد كثیرة ومكائد لاحصر لها، وقاسی الهزائم والمتاعب ، ولكنه لم یلبث أن ودع عرش السلطنة ، وولی وجهه شطر الآخرة ، وترك أسباب الملك ، وتخلی عن الخدم والحشم ، وأرسل ابنه الحبیب إلی دار الخلافة ، وذهب هو نفسه إلی مقبرة أسلافه فأقام فیها ولازمها (۱). وقد وقع علی هذا الخبر وقعا سیناً ، فاستحال المرهم الذی تخیلته شافیا إلی

<sup>(</sup>١) اظر شرح هذه الواقعة في • زت ، ورقة ١٠١ ــ ١، ب وأيضا في ذيل أبي حامد .

جروح وقروح ، واستحالت الراحة التي توهمتها إلى غم وبلاء . فقلت : « يا سبحان الله : إذا فعلت الدنيا بصاحبها وملكها مثل هذه الفعلة النكراء ، فماذا تفعل بالآخرين ...؟!

[ مصراع فارسی ، ترجمته : ]

أى محنة هذه التى وقعت فجأة وألمَّت بنا ... ؟! يا ليتنى لم أكن حيا حتى لا أسمع هذا الخبر

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

ــ لقدكنت بأحراني كسير الفلب، فلما أصبت بعشقك ... أجهز على ... ا

وأخذت أقول لنفسى: إن الدولة ولو تعثرت ، فهى خير من أن يبقى العالم بغير حاكم، ولن يطنىء الفلك سراج آل سلجوق، وسيستقر ملكهم لمن يستحقه.

وأحياناً كنت أقول إذا تمرد الرعايا، شردوا الخواص ونكبوا الديار والبلاد فمتى تنصلح الأمور ..؟! وأى محنة هذه التي حلت بنا وأى آفة هذه التي حدثت لنا ... ؟!!

[ بيتان فارسيان في الأصل ، ترجمتهما : ]

\_ إن آهتی لتخرج من قلبی الحزین ، کما تخرج النغمة الحزینة من أو تار العود .

وإنى لاتخلص من هذه المحن بنفس واحد عميق ،
 يخرج بصعوبة كأنه يخرج من الصخر الصلد . . . ! !

وتفحصت سر هذه الحال ، وتلمست أسباب هذا المقال ؛ فقالوا : إن الأتابك توجه إلى آذربيجان ، وتغلب على خيل القفجاق ، وجعل جيشهم في ارتباك وتشتت ، وسلب الأطفال وباعها ، وأسر الكبار ، فداخل السلطان

اليأس من دولته ، وذهب إلى قبر أسلافه ولازمه . بعد ذلك اجتمع أمراء العراق بتحريض الأتابك قزل ارسلان ، وجاءوا فى إثر السلطان إلى دار الملك هذان ، وأظهروا له الخضوع والطاعة قائلين: «لقد هربنا من الأتابك ، وقصدناك نادمين ، فإذا غفرت لنا ذنبنا وقبلتنا ، فإننا نكون فى خدمتك وطوع أمرك ، وإلا فسنتفرق شيعا فى الأطراف أن . فوقع السلطان فى حبائل تمويههم وتصنعهم وانخدع بأقوالهم، فأرسل إليهم شخصا أقسم لهم أيمانا مغلظة على تأمينهم ، كما أخذ عليهم أيمانا مغلظة بالوفاء للسلطان ، وانفق معهم على أن يكون « ميدان عليهم أيمانا مغلظة بالوفاء للسلطان ، وانفق معهم على أن يكون « ميدان شورين » (١) ، المكان المختار لتقديم البيعة وفروض الطاعة .

ثم خرج السلطان ، وحضر الأمراء ، فالتفوا تحت مظلته وقالوا : « إن الأتابك قد أمر بوجوب أسرك في دزمار » (٢) . ثم ضرب فخر الدين قتلغ القراقزى مظلة السلطان بسيفه ، وأخذ السلطان أسيرا (٣) .

#### [ شعر : أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها :]

\_ إذا اعتمدت على هذه الدنيا البالية ،

فإنها تبدى لك الدلال وتخنى عنك الحقيقة .

وقد كتب صاحب الدنيا على صفحة الفلك ،

إن المرء يحصد ما يزرع . . . ! !

ـ فلماذا تربط قلبك بالدنيا الفانية ... ؛

وهي سواء إذا تحملت الآلام أو نعمت بالثراء. . . 11

\_ وكنوزك يستفيد بها الآخرون.

فهل يليق بالعاقل أن يربى أعداءه . . . ؟!

<sup>(</sup>١) في همندان .

<sup>(</sup>۲) ياقوت درّ مار بتشديد الزاى. يقول ناريخ گزيدة وذيل أبى حامد إن السلطان حبس في قامة كهران.

<sup>(</sup>٣) ف رمضان سنة ٨٦٥ ( فيل أبي عامد ) .

- \_ وماذا تعمل حينها لاتكون الوسيلة فى يدك . . . ؟! ، إذا عملت أو لم تعمل . . . فالنتيجة واحدة . . !!
- وتعال حتى نسعد ، ونأكل ، ونعطى الآخرين ،
   فإذا جاء وقت الرحيل رحلنا آمنين . . . !
  - وهل یجب علینا أن نزرع شجرة (۱) ،
     ثمرها سم وأصلها مر (۲) . . . ؟ !
  - وسواء كنت متعبا مكدودا أم كنت ذاتاج وعرش ،
     فالعاقبة أنه يجب عليك أن تعد عدتك للرحيل . . !!

وعلى أثر ذلك جاء الأتابك قزل ارسلان إلى همذان ، واستقر له الملك ، وأخرج سنجر بن سليان من القلمة وأجلسه على المرش ، وأقطع الأمراء الإقطاعات ، ثم توجه إلى أصفهان ، وزف إلى « اينا بج خاتون » فتمتع بالمظمة التامة وبالملك الموفق . ولكن الخليفة زين له ضرورة الجلوس على عرش السلطنة ، فما كان منه إلا أن أعاد سنجر إلى القلعة ونصب نفسه سلطانا ، وأصدر مراسم جديدة بذلك . ولكن كفران نعمة سيده والغدر به لم يكونا مباركين عليه . وكانت تلك الحركة شؤما انطوت به دولته ، فإن إينا بج خاتون وأمراء العراق الذين كانوا عماد دولته ، انقلبوا و بالا عليه ، واتفقوا فيا بينهم على تحطيمه ، ولكنهم فى الحقيقة خربوا بيوتهم بأيديهم ، وتفصيل ذلك أنهم تدبروا الأمر أولا وقالوا : « لقد خرجنا على السلطان طنرل ، وغدرنا به فكيف يعتمد علينا شخص بعد ذلك ؟! ... لنبادر بقتل ملك الدنيا قزل ارسلان قبل أن ينتقم منا ، لأنه يجب ذلك ؟! ... لنبادر بقتل ملك الدنيا قزل ارسلان قبل أن ينتقم منا ، لأنه يجب ذلك يو بين التفكير في أن يبعدنا و يولى أتباعه ». وهكذا أجمعوا رأيهم

<sup>(</sup>۱) دشه، س ٤٤٧ س ه .

<sup>(</sup>۲) دشه؛ س ٤٣٨ س ۲۰٠٠

<sup>(</sup>٣) دشه، ص ۱٤۱۱ س ۲۰ .

وقتلوه (١) وهو نائم ثمل بالشراب، واستولوا على الملك، وقسموه فيا بينهم. وفي تلك الليلة أيضاً أخذ الأتابك أبو بكر خاتم عمه، وتوجه إلى آذربيجان، واستولى على القلاع والخزائن والذخائر الموجودة في تلك البقاع، وخضع له أمراء أران وآذربيجان، ودانوا له بالطاعة. وقد اقتسم قتلغ اينانج والمراقيون ملك العراق، وتركوا آذربيجان للأتابك أبي بكر.

#### \* \* \*

وفى تلك السنة أيضاً ثارت فتنة عجيبة ، وحركة غريبة ، إذ بينا كان أمراء العراق جالسين فى مملكتهم فارغى البال ، سمعوا أن الاسفهسلار [س ٢٦٠] حسام الدين دزمارى والأمير الحاجب « أنا سوغ لى (٢) » قد أخرجا السلطان من القلعة التى كان مسجونا فيها ، و باشرا بحيشهما الصغير (٢) — عملا خطيرا ، فتوجها مع السلطان لملاقاة جيش العراق . وكان لكل أمير عراق من الشوكة والبطش ما يزيد مائة مرة على ما لخصمه ؛ لهذا نظر العراقيون إلى هذه الحركة على أنها لعب ولهو فتهاونوا فى حرب خصومهم ، ودارت رحى المعركة عند أبواب قزوين ، واستطاع السلطان أن ينتتم منهم ، فقد حاربوا بهوادة وتراخ ، كما أن خيولهم لم تمكن معلوفة بحيث تقوى على خوض المعارك ، فأصبحت كما أن خيولهم لم تمكن معلوفة بحيث تقوى على متونها ، فتركوها وترجوا ، واجتهد لا فائدة فيها ، ولم يستطع الفرسان البقاء على متونها ، فتركوها وترجوا ، واجتهد الأمراء فى الهرب ناجين بأرواحهم تاركين عدتهم وعتادهم . وتوجه جنود السلطان إلى دار الملك همذان مزودين بكثير من الغنائم والخيول والأسلحة

<sup>(</sup>١) في شعبان سنة ٨٧ه ( انظر أ اج ١٢ ص ٤٩ - ٥٠ ).

 <sup>(</sup>۲) فی تاریخ گزیده: سیف الدین محود أنائعلی . فی ذیل أبی حامد: محمود أما سفلی .
 ف زیدة النواریخ: محمود بن سنا (کذا) الترکمانی کان أحد أتباع الأتابك بهلوان .

<sup>(</sup>٣) كَان جيش السلطان مكونا من ثلاثة ألاف فارس ، بينها كان جيش السعراق يزيد على خسة عصر ألف مقاتل (زت) .

التي لا حصر لها . وبهذا استقر الملك للسلطان ، وأصبح معززا موقرا ، وحضر إليه الأتباع من مختلف البقاء ، وقدّموا إليه الخضوع والطاعة .

[ أبيات فارسية في الأصل(١)، ترجمتها : ]

عاد مرة أخرى ملك الملوك السعيد ،

الذىكان بتاجه زينة العرش ·

ـ عاد إلى السلطنة تاجه رعرشه،

وجلس على العرش في مكان ارسلان.

\_ ملجأ الملك ، الإمبراطور طغرل .

سيد العالم السلطان السعيد .

ــ مضيء عرش إقام المعاني ،

صاحب الولاية على ملك الحياة .

ـــ الملك طغرل مالك الدنيا ،

وفلك الدولة وبحر العالم.

لقد رفع رأسه بفتح الأقالم السبعة ،

وأدخل رؤوس الافلاك النسعة في دائرته ...!!

وضم الأحباش والتراكمة والاتراك،

وربط ما بين شوشتر والشاش<sup>(۲)</sup>.

وأدخل العنقاء تحت مظلته ،

وجعل الثريا تاجا على مفرقه .

ــ وقد ارتفعت مظلته إلى عنان السهاء

وكرٌّ بجواده على جيحون وأبعد الانحاء .

ــ وقد أرسل إليه خاقان الصين الخراج،

وأرسل إليه القيصر الجزية ...!!

<sup>(</sup>۱) من مثنوی خسرو وشیرین لنظای ( خمه طبع طهران ص ۵۳ 🗕 ۵۰ ) .

<sup>(</sup>٢) المراجع : • الثناش ، هي ناحية بما وراء نهر سيمون متاخة لبلاد النرك .

وهكذا جلس السلطان الشهيد السعيد على عرش السلطنة ، وباشر حكم الملكة .

وأما أمراء العراق فقد صاروا منكو بين منكسى الأعلام ، منكسى الرؤوس ، أذلاء هائمين على وجوههم فى الدنيا ، ووقع فى الأسر « فخر الدين قتلغ القراقزى » الذى طوّح مظلة السلطان بضر بة سيفه ، فقد شقّه السلطان نصفين ، وأرسله إلى جهنم . ثم تعطف على خواجه معين الكاشى ، فقلّده منصب الوزارة ، وردّ الوزير على هذا التشريف بأن أهدى السلطان مائة ألف دينار ، وكان ذلك فى سنة تسع وثمانين وخسمائة وأخذت وزارته فى الازدهار والعلو .

ولما وصل السلطان إلى دار الملك همذان ، أسرع إلى خدمته ملك الأمراء جمال الدين اى ابه – عن نصره – وأخذ يطلب عهد السلطان لسكى يرضى عن أمراء العراق ويؤمنهم . وقبل أن يفلح فى إبرام هذا الأمر ، حضر من قم ابن الأمير الحاجب شرف الدين ألب أرغون ، وقدم الخضوع للسلطان وقبل يده ، وكانت بينه و بين السلطان أحقاد قديمة ، فلم يطق السلطان صبرا وقبض عليه وعلى جمال الدين اى ابه وصادر أملاكهما .

#### [أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

- \_ حينا تتجه عين الماء إلى البحر الخضم،
  - تعتريها الحيرة والذمول ...!!
  - \_ وعمل الملك شبيه بصنيع البحر ، و مأمره بضيء القمر في الفلك ...!!
- فواحد یحصل فی یده علی حصاة من البحر ،
   وآخر ینال ما فی الصدف من در وجوهر (۱)...!!

<sup>(</sup>۱) د شه ه س ۱۹۷۸ س ۱۹ -- ۲۰

وكان السلطان يريد منذ سنوات أن يشنى غليله من ابن الأمير الحلجب عفرمه من منصب الحجابة ، ولاقى ابن الأمير الحاجب كثيراً من العذاب والقسوة ، فقبل أن يدفع لحراسه مالا كثيراً لا حصر له ، حتى يقوموا بتهريبه ، وأغراهم بالمال فأخفوه فى منزل بقاعدة « اروند » فى « جالوسكرد » . ولكن شخصا أفشى سره إلى السلطان ودله على مكانه ، فأشخص إليه أتباعه وحاصروا منزله على غرة ولكنه لم يستسلم ، وشرع يلتى السهام . وأخيراً أصيب بجرح بالغ فى رأسه وأسلم الروح ، فاجتر رأسه وحل إلى السلطان ، و بذلك انتهى أمن هذه الحجابة (باربكى) ، واستولى السلطان على أتباعه وقصره .

وأما جمال الدين اى ابه فقد أمنه السلطان ، فأرسل شخصا [ ٣٩٦ ] يخرج أبناءه من قلعة « فرزين » ، وسلم مفتاح القلعة لشمس الدين مبارك – وكان من خواص السلطان ومحل ثقته – وكان من عادة السلطان أن يرسل الخزائن والذخائر والدفائن إلى هذه القلعة ، كما أرسل « عز الدين فرح» (١) إليها سبعين حملا من الخزائن من إصفهان ونواحيها .

ولقد حمى القراقز السلطانى والحاجب الخاص ملك الأمراء جمال الدين « اى به » ودافعا عنه ، حتى أمر له السلطان مرة أخرى - بإقطاع ، وأعاده إلى خدمته .

#### \* \* \*

وكان خوارزمشاه (۲۲ خلال ذلك قد أتى إلى الرى، واستولى على قلمة طبرك، وكانت اينانج خاتون قد ذهبت إلى قلمة سرجهان، وطلب خوارزمشاه

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، زت في كل موضع • فرج ، بالجم ويقال إن هذا هو الصواب ،

<sup>(</sup>٢) ابتدا. ذكر خوارزشاه منا أتقال فجائل لم يسبقه تمهيد الحوادث لهذا الانتقال ، ولهذا يحتمل أن تحكون بعض الفقرات قد سقطت من النص في هذا الموضع .

ابنة السلطان ليزوجها من آبنه يونس خان (۱) . وفى فصل الربيع فى شهور سنة تسع وتمانين وخمائة توجه سلطان العالم إلى الرى ، وحاصر قلمة طرك ، واستولى عليها وخربها واجتث جذور الفتنة من الرى ، وقتل طمغاج الخوارزى الذى كان جاكا هناك ، وتحيلت جثنه إلى خوارزم ، واعتقل كبار الأمراء الخوارزميين ، وأرسلهم أسرى إلى قلعة فرزين ، ثم جاء السلطان إلى همذان ، وكان خواجه معين فى الرى ، فهجم جماعة من الخوارزميين على نواحى جرجان وبسطام ودامغان ، فانضم خواجه معين إلى السلطان الذى أسرع وهاجم الخوارزميين ؛ وفى وادى « خوار الرى » حدثت حرب طاحنة (۲) فأسر خسة وعشرون شخصا من أمراء خوارزم مثل « مياجق » و « صوتاش » و « محد خان » وغيره ، وحدث قتل عظيم : وأرسل شاعر خوارزمى الرباعية الآنية إلى السلطان ، فأنعم عليه عائة دينار .

#### [ رباعية فارسية في الأصل ، ترجمتها: ]

- يا من أمام أعزائك يبدو الخوارزى ذليلا ،
   ويا من صير خنجرك القاطع الخوارزى حقيرا .
- ماكان يستطيع أن يرى في المنام
   هذا الخوارزي الحقير أكثر مما رآه في حملة سمنان ...!!

بعد ذلك أرسل السلطان تابعه « نخلص سعد » (۳) إلى « اينا بج خاتون » ليحضرها من قلمة « سرجهان » إلى دار الملك همذان ، وخطمها واصطحب معه

<sup>(</sup>١) هو ابن علاء الدين تكش خوارزمناه المذكور .

<sup>(</sup>٢) كان ذلك في الرابع من المحرم سنة ٩٠ ( ذيل أبي عامد ) .

<sup>(</sup>٣) زَنَ أَنْفَذَ الـمُطَانَ مَنْ عَنْدَهُ عَزِ الدِينَ فَرْجِ الْحَادِمُ فَأَنَامُ عَنْدُمَا ( أَى عَنْدَ اينانَجُ خَاتُونَ ) أياماً إلى أَنْ تَجَهِزَتَ بِأَحْسَ الجَهَازَ ، وقصدت خدَّهُ الـمُطانُ ... ( ورقة ١٠٤ — ١ ) ويجوز أَنْ • مخلص سمد ، هو لقب عز الدين فرج هذا .

أموالا كثيرة وهدايا لاحصر لها. وقد زفت اينانج خانون إلى السلطان [ س ٣٦٧ ] في شهر رمضان (١) بدار الملك همذان ، وعاشت معه مدة في السراى ، ثم أوهموا السلطان أنها سوف تعمل معه ما عملته مع «قزل ارسلان» فأمر السلطان بقتلها .

[ أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

هذا هو ما فرره الحاكم العادل ،
 وهو أن تكون عاقبة الشرير وبالا "عليه (٢)

\_ وإذاكان المسيء في قوة الأسد،

فإنه لا ينبغي أن يتجرأ على الله(٣)...!!

\_ وليس لأهل العالم سر مكتوم،

فالأولى أن تفعل الحير في الحفاء ... !!

\_ وحینها تکون هادثا نزیه الرأی ، در در ترین این الدر الآن تر (۱)

فإنك تجد نصيبك في الدنيا والآخرة (١) ...!! ـــ ولكن إذا خلع الفلك الدوار سرجك وأرقعك ،

فالعاقبة أن يكون التراب فراشك ومرقدك<sup>(٥)</sup> ...!!

وكان مجد الدين علاء الدولة ، قد عاشر في غيبة السلطان مطربة من معشوقاته اسمها زليخا .

[ بيت فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

\_ إن الشخص الذي يسيطر على عقله ،

لا يسمح لنفسه أن تنقاد في طريق الهوى .

فلما عاد السلطان اعتقله ، فأرسل إليه خمسمائة ألف دينار من الذهب

<sup>(</sup>١) بقول أبي حامد في شهر رمضان سنة ٨٨٠ .

<sup>(</sup>۲) د شه ۲ س ۱۲۹۰ س ۱۹ ه

<sup>(</sup>۲) د شه ی س د ۱ ۱۹ س ۲۳ ،

<sup>(</sup>٤) دشه، س ۱۹۸۶ س ۱۲ -- ۱۳ ۰

<sup>(</sup>ه) د شه ۲ س ۹۷ س ۹۰ س

الأحمر ، منها مائة ألف نقداً ، وأربعائة سبيكة مجدولة من الذهب قيمة كل منها ألف دينار ، ولكن السلطان بعث به أسيراً مع هذا الذهب إلى قامة فرزين .

[أبيات فارسية في الاصل، ترجمتها:]

[س ۲۶۸]

مكذا قال العالم: إن الميت بكرامته
 خير من الحي الذي ينال منه العدو بغيته (١) ...!!

فقابل عدوك بوجه عابس مقطتب،
 واجعل وجه مرید السوء ممتعا<sup>(۲)</sup>

\_ والحلم هو رأس الإنسانية ،

وحيناً تغضب تلحقك الذلة(٢)...!!

ــ إذا كان سير الفلك سيئا ،

فاحذر ... حتى لا يزيده الزمان سوءا ...

وإذا كان السلك جبلا من نار ،
 فإن الحياة لعابد النار أطب وأجل ...!!

ــ لأن النار تزيد احتراقا بالغضب ،

ولكنها حينها تكون هادئة تكون مضيئة ...!!

ونصيبنا من الملك ، اللبن والعسل في بعض الاحيان ،
 وأحيانا يكون نصيبنا منه السم الزعاف<sup>(1)</sup> ... !!

وقد ازدان وجه الأرض بنور عدل ذلك السلطان الذى كان ظل الله عزّ اسمه ، وأخذت الدنيا تعمر بفضل عظمته وهيبته وتعلّقه بتأليف القلوب ؟ وأخذ حظه فى النمو والاشتداد .

<sup>(</sup>۱) د شه ، ص ۳۵۲ س ۱۷ .

<sup>(</sup>۲) دشه، س ۱٤۲٤ س ۱۲.

<sup>(</sup>٣) د شه ، س ۱٤۲۷ س ۱۲ .

<sup>(</sup>٤) خشه، س ۱۹۷۸ س ۱۹ – ۱۸ ۰

## [ أبيات فارسية في الأصل(١) ، ترجمتها : ]

- \_ ما أبدعك من أملك ... هو في الحقيقة أملك الحياة، وما أجملك من عهد ... هو في الحقيقة عهد الشباب.
  - وليس هناك ما هو أحسن من هذه الحياة ،
     ولا يوجد عصر أبهج من أيام الشباب .
    - فالملك هو طغرل وهو قائد الدنيا ،

وهو شابكريم محبب إلى القلوب بصورة عجيبة ...!!

- ولم یکن فی الفترة التی بینه و بین آدم ،
   شاب فی مثل سعادته فی العالم ...!!
- كان لا يشرب جرعة من الخر دون غناء
   وكانت أساريره لا تنبسط بغير مطرب.
- \_ وكان , النقوط ، الذى يعطيه للمغنى لفاء لحن واحد ، لايقل عن كنز ثمين ...!!

وكان طغرل فخوراً بقوة ساعده ، وكان وزن دبوسه ثلاثين مَنَّا ، وكان يقضى بضربة واحدة منه على الفارس وجواده ، وكان يستخدم من الحائل التي تحمل سيفه ، مايزن سبعة أمنان .

## [ بيت فارسى فى الأصل(٢) ، ترجمته : ]

وكان سيفه كسحابة من حديد ،
 وقد أسموه ، مفتاح الاقاليم السبعة » .

وقد نفخوا له جلدا وألبسوه سبمة دروع ، فمزقه بضر بة واحدة ، وكان فى كل وقت يتغنى مهذه الرباعية التي من نظمه :

<sup>(</sup>۱) من مثنوی خسرو وشیربن ( خمه ، طبع طهران ص ۸۱ ) .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ( خمه ، طبع بمباى ص ٧ ) .

#### [ رباعية فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

ــ أنا لنست فاكمة الغصن المربى في الظل ، [ص ٣٦٩]

ولست غبارًا في عين الشمس .

قناع النساء على رأس خصومي الذين ليسوا رجالا مثلي ...!!

ومن أسف أنه لم يضع القناع على رأس خصومه ، ولكن خصومه علقوا رأسه اللطيف على المشنقة ، ونكسوا علم دولته . سلط الله — عن وجل -- القهر والهلاك على أرواحهم النجسة . فقد شاع الدمار فى عهدهم الأغبر ، ولكن هؤلاء الذين قتاوه لم يمض عليهم العام إلا وانسلكوا فى عداد الأموات .

وفى الوقت الذى عاد فيه الساطان إلى همذان بعد القتال فى قزوين ، أنشد هذه الرباعية فى وصف حال القلعة وفتح المراق .

## [ رباعية فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

\_ لا تَـَظُّـُنَّ أَنْ شَخْصًا قَدْ عَاوِتَى ،

فقد فتح السيف واستيفظ الحظ .

۔ وکان من جملة الاتباع الذين أخلصوا لى فى الاطراف، « محمود أنا سوغ لى ، و «دزمارى ، ...!!

فأجاب على ذلك خال المؤلف مولانا الصدر الكبير « تاج الدين محمد على الراوندى » بهذه الرباعية وأرسلها إلى السلطان .

#### [ رباعية فارسية في الاصل، ترجمتها ]

\_ أيها الملك إذا كان الفلك قد غدر بك،

فقد انحنى خضوعا لك وانتَـحَـبَ من أجلك .

\_ وهذا العمل لم يعمله محمود ولا دزمارى ، وإنما كان الفضل لإقبالك والعون من لطف الله ...!! فوقع ذلك الشعر من السلطان موقع الحمد ومحل الرضا . وقال بنطقه السامى : « إن الحقيقة هى ما قالها تاج الدين ، وقد انضح لى أن الهزيمة والنصر والقهر والظفر إنما هى أمور ينبغى أن تلتمس من الله تعالى ، فالحمد لله والشكر له فقد ألقت عنقاء الدولة ظلها على رأسى وعادت إلى المملكة مرة أخرى ، فلاطفتها واتخذتها مسكنا » (١) .

[أبيات فارسية في الأصل(٢) ، ترجمتها : ]

\_ رأيت هذه المحنّة السيئة في المنام:

وهی أن صقرا طار من یدی ،

وكان يطير قاصدا يد سنجر ،

ولسكنه لم ير الجلوس هناك مكانا جديرا به .

ــ فجاه و جلس على طرف يدى ، [ س ٣٧٠ ]

وجرح طرف إصبعي بمنقاره.

والآن فهمت تعبير تلك الرؤيا ،

فقد رأيت هذا الصقر نفسه صيدا لي ...!!

وفى شهر المحرم سنة تسمين وخمسمائة كان السلطان يتفقد مملكته ، وخشى أن الخوارزميين يتجمعون بخوارزم ومازندران ، وأنهم ربما يقصدون الرى ، فأسرع وقاد الجيش إلى تلك المدينة .

وعند ما أخبروه أن خواجه « ممين الكاشى » أرسل رسالة إلى « سراج الدين قياز » يخبره فيها أنه سيده ، أمر باعتقاله وأغار على أمواله ومملكته ، وقلد الصاحب الكبير « فخر الدين بن صفى الدين الورامينى » منصب الوزارة ،

<sup>(</sup>١) | المراجع : في الأساطير الفارسية أن العنقاء إذا أصاب ظالها شخصا أصبح ملسكا ]

<sup>(</sup>۲) يبدو أن هــذه الأشعار من نظم السلطان طفرل ومقصوده من ذكر سنجر: الملك • سنجر بن سايان ، الذي كان الأتابك قزل ارسلان قد نصبه على عرش السلطنة على أثر حبس السلطان طفرل.

فقبّل يد السلطان محاطا بكل أسباب العظمة والجناه ، ولم يتمتم شخص بمنصب الوزارة منذ أيام نظام الملك ، مثلنا تمتع هذا الوزير ، وأخذ السلطان عند ذلك ينشش بالأنس والطرب بعد أن فرغ باله من القلاقل والمتن في الأطراف .

و كان خوارزمشاه قد ورث كفران نعمة سيده من سلفه « أنسز » الذى عصى السلطان سنجر ، فأنشد هذين البيتين :

[ بيتان فارسيان في الأصل ، ترجمتهما : ]

ـــ إذا كان حصان الملك سريع العدو ،

فإن حصاني أيضا ليس أعرج . . !!

أنت تجيء إلى هنا وأنا أذهب إلى هناك،

فالعالم ليس ضيقاً على مولاه ...!!

وطوّح خوارزمشاه بحقوق الطاعة ، وحمل المظلة ، وخام على نفسه لقب السلطنة ، وتوجه إلى العراق بناء على استدعاء أميرين أو ثلاثة (۱) ، وكان السلطان فى ذلك الوقت – مغروراً بقوة ساعده ، ولحكن أحدا من الأمراء لم يكن على اتفاق معه ، وكانوا جيما يراسلون « قتلغ اينانج » والعظاء الذين فى خدمته ، ويقولون لهم : « متى تقابلنا على باب الرى سلمناكم السلطان ، وتحكون هذه المسألة مفتاحا لباب همذان » .

[ بيتان فارسيان في الأصل(٢) ، ترجمتهما : ]

عندما مشطوا شعر الليل المسكى الاسود،

أضاءوا سراج الهار المشرق.

واختفت الكعبتان البيضاوان ، تحت لوحة النرد الابنوسية ،

توورد-الخبر بوختول خوارزمشاه إلى سمنان ، فذهب السلطان [س ٧١ ]

<sup>. (</sup>١) كان ه قتلة اينانج ؛ أحد هؤلاء ( انظر أ اج ١٢ ، ص ٦٩ - ٧٠ ) .

<sup>(</sup>۲) من مثنوی خسرو وشیرین لنظای ( خمسه ، طبع طهران ص ٦٦ ) .

عتد مشرق الشمس لزيارة الأئمة ، وفجأة أسرع « قتلغ اينانج » من رباط « قوطة سررود » فاضطرب الجيش وأخذ كل شخص ينشد :

# [أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

ـــ ليت أى لم تلدنى ،

ولم يتحول الفلك على هذا النحو عنى ..!!

ــ. إذن لما كان لى تعب ولا حزن ولا ألم ، الما الله الله الله الله المحروب

ولما قاسيت غم القتل وهول المعركة .. ١١

لما رأى مولودٌ فى الدنيا هذه المحن ١١٠٠٠

فالمولود يولد فيعيش محروما من نعمة البصر ومنى القلب،
 وينبغى له البكاء على حياته التعسة ...!!

وخاتمة المرء أن تكون وسادته قائبًا من الطوب .

فوا أسفا ... على قلبه ... وحياته ... ومذهبه<sup>(۱)</sup> ... !!

وخرج السلطان من المدينة في الرابع والعشرين من جمادى الآخرة (٢٠) سنة تسعين وخسمائة ، فباشر الحرب وأقام الميمنة والميسرة وتولى القلب . ثم حدثت الحلة الأولى بين الجانبين . وفي الحلة الثانية هجم بذاته المباركة وألتى بنفسه وسط المعركة .

مثل : « إذا جاء أجل البمير يحوم حول البير »

وتراجع الجيش فجأة عن السلطان، وبقى وحيدا فى الوسط مع صاحب المظلة ، ولكنه لم يقبل النسليم ، وكانوا هم أيضًا حريصين على قتله الأنهم

<sup>(</sup>۱) عشه عن ۸۸ ع س ۲ - ۷ .

تعبوا منه ، وتجرعوا على يديه أنواع الجن . فسقط فى أيديهم بسهولة لم تحدث لنيره مرف الفرسان ؛ إذ أوقعوه عن جواده واحتزوا رأسه دون مراعاة حرمة لسلطنته .

[أبيات فارسية في الأصل(١) ، ترجمتها: ]

\_ مادام الموت لم يستعمل معه المداراة ، [س ٢٧٦]

كان من الواجب على السماء أن تتوقف ...!!

\_ وما دام الفلك قد وضعه تحت التراب ،

فإنه لاشك مقدودٌ من الحجر ...!!

ــ ومن الواجب على المشرى،

أن يظل في عراك مع زحل من أجل الانتقام له ...!!

ـــ واللهو من بعده حرام،

ويجب ألا يحتوى الكأس إلا النار والضرام ...!!

ــ والحرب من بعده حرام ،

ويجب أن تخجل بعارها السيوف والسهام ...!!

\_ ولكى أبكى أكثر بما فعلت بسبب حزنى عليه ،

كان يجب أن تكون لى أربع أعين ...!!

\_ وما دامت عيني غير مضيئة بنور طلعته ،

وجب أن تكون عين الشمس أيضا معتمة لفقده ...!!

\_ ولقد طال شعرى كالأفاعى على جسدى حزنا لفراقه،

فلم يعد أحد يستطيع إهلاكي ..!!!

ــ ووجب أن يخلد ذكر كل شخص ،

له سيرة مثلسيرته ...!!

وطلبا لثأر ذلك السلطان استمر المشترى في حرب مع زحل ، وأسود وجه

<sup>(</sup>۱) من قصیده عمادی شهریاری فی رئاء • فرامرز • ملك مازندران ( دوان عمادی لمخة المتحف البریطانی ، رقم ۲۹۸ ورقة • ) .

المريخ في مأتمه فأصبح كالقار ، وأهرقت الزُهرة دماء قلبها أمام عطارد ، حتى تسجل على وجه القمر مراثيها له (١) ، لأن نغات الإقبال قد خفتت بسبب فراقه ، ولأن الدولة قد هزلت بسبب موته ؛ وأصبح لزاما على الجائرين الظالمين الذين قهروا ذلك السلطان العادل ، وغلبوا ذلك الملك الكامل ، أن يلتمسوا الأعذار ، وأن ينظروا إلى ما فعلوه بعين الاعتبار . فإن البقاء لله وحده ، وجميع العيون باستثناء عين الله ندية بالدموع بسبب النكبة في موته .

[ بيتان فارسيان في الاصل، ترجمهما : ]

\_ إن عرك إلى ذهاب ، فاصنع الخير ،

فني ذلك نفعك ، قبل أن ينقضي العمر ...!!

ــ وإذا ساء يومك ... فلا تفكر في الغداة ، فإن الغداة لن تسوء أكثر من اليوم ...!!

فوا أسفاه على ذلك الملك الفاضل؛ ويا أسفا على ذلك السلطان العظيم الذى استمرت عين السحاب تبكى طوال الدهم على موته .

[أبيات فارسية في الأصل(٢) ، ترجمها : ]

[٣٧٣]

\_ وا أسفا ... إنى أرى عالم المعنى خرابا يبابا ، وا أسفا ... إنى أرى قر الكرم قد غاب فى السحاب ...!!

> \_ وا أسفا ... إن شابا مثلك قد صار تحت الثرى، وكا نما هو الكنز أراه تحت التراب ...!!

وبسبب موتك اشتعلت النار في الفلب الصلد ،
 و تفج المامكا أرى من عن الصخر ...!!

<sup>(</sup>١) [ المراجع : يصورون الزهرة أأنها تمثل الأنوثة الثامة وأنها ترقس وتننى على قيثارتها بالأنباشيد المطرة ] .

<sup>(</sup>۲) من قصيدة لجمال الدين عبد الرزاق الإصفهاني في رثاء جيال الدين عمود الحجندي [۲) من قصيدة لجمال الدين رقم ۲۸۸۰ ، ورقة ۲۰۱ (۱) --- ۳۰۲ (۱) ] .

- وبعد موتك تشتت شمام أهل الفضل وأصبحوا كالنهرات، وأصبحت أراك كالشمس، وأراها جميعا عالقة بك ...!!
  - ولقد رأيت بإنسان عيني أن العيون مليئة بالدماء ،
     وما أنذا أرى كأس الشراب تذكارا لوجهك ...!!
  - وقد احر قلب الصخر لما جرى عليه من دماء عيني،
    - واحترقت الاكباد بتأوهاتي خلال الليل ...!!
- فلاذا يفرح عدوك بموتك،
   والحال أنى أرى أن نهاية أعمار الناس جميعًا على هذا المنوال.

ليت للزمن التافه واحدا في الألف من أمثاله ، حتى يستطيع الفاضل أن يهدأ إليه ، وحتى يستطيع العالم أن يهنأ به .

[ مصراع فارسى في الأصل ، ترجمته : ]

ماذا يمكن عمله حينها لا يكون في القدور عمل شيء ...؟!

[أبيات فارسية في الأصل(١) ، ترجمتها : ]

- ــ ليس لى فى هذه الحالة نطق أو لسان،
- وليس لى قلب للتفكير ولاطبع للبيان ...!!
  - اذن فكيف أرثى ملكا ،

ليس كمثله أحد تحت فلك السهاء ... ١١

- فوا أسفا ... على لطفه وشمائله ،
- ووا أسفا ... عَلَى سَمرُوهِ لِيس لِهَا مثيل في بستان ...!١
  - وا أسفاه ... على ما كان له من رهبة ومهابة ،
  - فقد أضحى الدين بفقده عاجزاً ضعيفاً . .!!
  - وا أسفاه ... على شخصه الذى لم يبق منه أثر ، وا أسفاه ... على اسمه الذى لم يعد له علامة ...!!

<sup>(</sup>١) من شعر جال الدين عبد الرزاق الإصفهائي في رئاء خواجه توام الدين صدر جهان الإصفهائي الله يقال إنه كان من أسرة الصاعديين في إصفهان ( ديوان جال الدين ، رقم ٢٨٨٠، ورقة ٢٨٥ ( ٢ ) .

TY & ...

\_ أن ذهبت تلك الرجولة والشجاعة ، وكا نما شاخ الفلك ولم يعد شابا ...!!

وا أسفاه ... على مثل هذا الفارس المغوار، لم يستطع أحد أن يكبح جماحه ...!!

ــ لقد انقصم بفقده ظهر الدنيا ، عندما غاب الملك عن وجه الارض...!!

ــ وتعبت الرعية ، وحق لها أن تتعب ،

لأن القطيع قد تفرق بغير راع يرعاه ...!! \_ ولكن لماذا يزيد سرور الاعداء،

ولا أمان لهم من مثل هذه الضربة ...!!

ــ فقل لهذا العدو: لاتفتر مدورة الأفلاك،

فان الدنيا لا نصادق أحداً ...!

\_ وَليس فَي الفلك يوم من الآيام ، لايترصُّد لك فيه وقد أعد السهم في قوسه ...!!

ـــ ولن بدور الفلك وفقا لرغبة أحد من الناس،

لأن عنانه ليس في يد أحد منهم ...!!

... فا الحيلة سوى الرضا بالتقدير،

لأنه ايست هناك قدرة تحول دون قضاء الساء ...!!

إن الأرامل لا يبكين على أزواجهن إلى هذا الحد الذي بكته الدنيا على هذا السلطان.

[ أبيات فارسية في الاصل<sup>(١)</sup> ، ترجتها . ]

 بسبب مو تك أصبحت كل الفلوب جريحة ، وبدونك لا أرى في الحياة راحة ...!!

<sup>(</sup>١) هذه الأبيات من قصيدة جال الدين عبد الرزاق التي تبلغ ٢؛ بينا ظلمها في رئاء صدر جهان قوام الدين الإصفهاني السابق ذكره ( ديوان جال الدين ، رَقُّم ٢٨٨٠ ورقة ٢٩٤ ( أ ) . ( U ) Y40 -

- وإذا كان الموت يقبل الفداء فنحن نفتدى ...!!
   كل شعرة على جسدك مائة روح لطيفة ...!!
  - \_ ولكي يلد الزمان إنسانا مثلك ،
  - ما أكثر ما يمر من الشهور والسنين ١١٠٠٠
- فوا أسفا وواحسرتاه ... لانك رقدت تحت الثرى ،
   ولم نستطع أن نفعل إلا أن نرثيك بجملة أبيات ...!!
  - ــ وإن أقصر القول ، فإن وفاة شخص مثلك .
  - أعظم من أن تجعل أحدا يستطيع رئاءك ...!!

# استیلاء خو ارزمشاه علی مملکة العراق وذکر ما اقترفه من مظالم وشرح غاراته وجیشه

فى الرابع من شهر رجب سنة تسعين وخسائة وصل خوارزمشاه مع العراقيين إلى دار الملك هذان ، وجلس على العرش ؛ وقد عامل العراقيين بالتحقير والذلة ، وجردهم من أسلحتهم واستولى على أموال العراق ، ولم يترك فيها أثراً للعمران ، وأخذ جيشه كل ما استطاع أن يأخذه من القرى . ثم أم السلطان ببناء جوسق ببن « دزج » و « قاسمآباد » فتم ذلك فى مدة شهر ؛ وسار الأمراء على منواله فشيدوا الجواسق ، وأقام كل منهم جوسقا لنفسه . وجلس السلطان فى جوسقه ، واستقبل الناس فى بلاطه ، محوطا بأنواع العظمة والأبهة، وأنع على أثمة هذان بالجبب والعاشم، وقسم أرزاق العراق ، فأعطى «قتلغ والناس فى عرفه أو القراق ، فأعطى «قتلغ والناس فى الله هذان وأعطى الملك الناس فى الملك ، وقسم أرزاق العراق ، فأعطى «قتلغ والنام» كم حكومة إصفهان ، وأعطى « قراقز الأتابكى » إيالة هذان وأعطى الملك « يونس خان » إقليم الرى .

وحينها عاد خوارزمشاه إلى خوارزم أراد السيد ملك الأمراء « ألغ بار بك اى ابه » – عز نصره – أن يستولى على قلعة فَرَّزين ، فأم قراقز بأن يعلن عصيانه ليونس خان ، وهجم هو بذاته المباركة على رأس القلعة .

# [ أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

- \_ الشجاعة تكون بالحذر واليقظة ،
- والشجاع يكون موضعا للمدح والثناء ...!!
  - \_ والتواكل منبعث من التشاؤم،

والتشاؤم والتواكل صنوان (۱٬۰۰۱ ...!!

ولا بجال أبداً للرأى مع مريد السوء،
وإذا قبلت نصحى فيل إلى عمل الحير.
وسيمر بنا دائما الحير والشر،
وهذه هي الحقيقة يعرفها كل من له عقل ...!!

وفى الحال أسرع سكان القلعة ، وأنزلوا « شمس الدين مبارك » منها وسلموها فوراً إلى ألغ باربك ، فما كان من ذلك الملك الرحيم إلا أن أمن « شمس الدين مبارك » حتى عاد إلى خوارزم ، ولكنه حرض خوارزمشاه متى وصل إلى همذان ، أن يمر بقلعة فرزين ، ويستولى عليها . فلما جاء خوارزمشاه تعذر عليه تحقيق هذا المراد ، وارتد عن هذه القلعة عاجزاً ، ولم يستطم الاستيلاء عليها .

وقد عمر ملك الأمراء « جمال الدين اى ابه » هذه القلعة ، وزاد فى استحكاماتها ، وأبقاها فى حوزته ، واتخذها مقرا له ولعياله وماله وأبنائه – أبقاها الله كذلك حتى يوم القيامة .

#### [أبيات فارسية في الاصل، ترجمتها: ]

ـــ ليس هناك شيء أعز من دم القلب ،
و العاقل من بجعل القلب والولد في منزلة واحدة (٢) ،

ــ وقد قال أسد هصور لولده الصغير ،

إذا لم يكن ولدنا شجاعاً جسوراً ،

فإننا نقطع عنه الحب والصلة الطاهرة ،
 ويكون أبوه هو ماه البحر ... وأمه هي التراب ...!!

<sup>(</sup>۱) د شه ع س ۱٤۲۹ س د ۱۱ د

<sup>(</sup>۲) د شه ۱ س ۱۲۹۸ س ۱۷ ۰

قالاب بكون مسرور القلب بابنه ،
 وبه يتحرر قلبه من الغموم ...!!
 إذا كان الابن محبا لوالده ،
 وكان ميالا للخير والعدل(۱) ...!!
 وكان طاهر الملبس طاهر الغذاء ،
 ويعمل وفقا لنصائح والده ،
 فرَ يُشِنْ مَا كلك وامنح أكثره ،
 ولا تجعل يومك يقصر عن طلاب قلبك(۱) ...!!
 واطلب الرزق ... وأدركه ... والبس ... وكل ،

واطلب الرزق ... وأدركه ... والبس ... وكل ،
 فهذا هو جل نصيبك من هذا المعبر (٦) ،

فإن الذي أعطاك، سوف يعطى ولدك،
 وستنمو الشجرة التي نبتت من أصلك ...!!

ولا نقص فی عطاء الله العادل ،
 فتمتسّع کثیرا ، ولا تتألم ولا تحزن<sup>(1)</sup> ...!!

واختار « قتلغ اینانج » وجیش العراق یوما مسعودا وطالعا میمونا ، وسار الجیش وفق هذا الاختیار ، وقصدوا دار الملك ، وأظهروا مانی طبیعتهم من المعصیان . فتوجه إلیهم من الری «یونس خان» بن خوارزمشاه فی استعداد تام ، وعدة كاملة وحشم منظم . ولما تقدم العراقیون وتوجهوا إلی بغداد ، تبعهم « یونس خان » ، وقابلهم بین قریتی « محمدی » و « سامین » (ه) ، فاستعدوا للمعركة ، واشتركوا فی القتال فی شهور سنة إحدی وتسعین وخسمائة ، فترك

<sup>(</sup>۱) دشه، س ۱۷۸۶ س ۲۷ – ۲۸۰

<sup>(</sup>۲) دشه ، ص ۲۱ه س ۲۲ ۰

<sup>(</sup>۲) د شه ۱ س ۲ ۰ ه س ۲ ۰ و

<sup>(</sup>٤) د شه ، ص ۲ ځه ص ۳ ، ٤ .

<sup>(</sup>٥) قريتان بالقرب من المراق.

العراقيون عتادهم على الذور ، وفروا إلى طريق بغداد . و بهذا انتصر [ ٣٧٧٠ ] الخوارزميون . ولكن قليلا من غلمان العراق من الفرسان وقفوا يحاربون الخوارزميين واحدا واحدا أو اثنين اثنين ، وسلكوا طريق الظلم والتخريب ، فكانوا كلما نزلوا بقرية من القرى ، استولوا على ما بها من دواب ، وتركوا الفلاحين يسيرون من ورائهم في حسرة وحزن ، وهم يذبحون أبقارهم ، و يشوون لحومها أمام أعينهم ، دون أن ينالهم مما يفعلون إلا الألم والأسى ، ونهبوا بهذه الطريقة جميع الأموال والمتاع والدواب من ولاية العراق ، ولم يستثنوا حتى الديك الصائح الذي هو أدنى دلالة على العمران ، وتركوها دفعة واحدة وابا يبابا .

#### [أبيات فارسية في الأصل(١) ، ترجتها: ]

\_ كل ملك يكون ظالما ،

سرعان ما تتطهر منه الدنيا جميعها ...!!-

ــ وتحلّ عليه اللعنة بعد موته،

ويكون اسمه الملك الذي لادين له …!!

– وكل ملك يسلك طريق السوء ،

يجب أن تنشفُصْ عنه يدك ، وتقطع الامل في صلاحه ...!!

ــ وسرعان ما ينفسَضُ الرعايا عن إقليمَه،

وسرعان ما يَشْفَكُنُّ المخلصون عن بابه ..!!

وانضم العراقيون إلى ملك « الايوه » وجلسوا فى حضرته ، وتشاوروا فى الأمر ، واتفقوا على أن يذهب إلى دار الخلافة الأمير الحاجب الكبير « شمس الدين محمد بن محمود الكنجوى » ، وفى معيته عدة أشخاص من أعيان العراق وعظائهـــــم . فلما فعلوا ذلك تعاهدوا مع وزير الخليفة

<sup>(</sup>۱) حشه عن ۱۵ کس ۲ سه ۲ م ۹ د ۲ س

« مؤيد الدين » (١) ، وساروا جميعاً على رأس خسة آلاف جندى إلى دار الملك همذان (٢) . فأغاروا على ما بقى من العراق ، ثم أعدوا أسباب الحرب من جدید ، وقصدوا الری فلم یواجههم یونس خان ، و إنما ذهب إلی جرجان حیث عرض الأمر على والده . وقد اختلف العراقيون عند ذلك مع « مؤيد الدين » وزير الخليفة وعصوه ، وحاصروا مدينة الرى ، ودارت رحى الحرب(٣) .

[أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

ــ أن نُـوجد ملكُ بجنح للسلم ولا يحارب،

حتى ولوكان سطح الأرض فسيحا متسعا لفتوحاته ...؟!

 و إذا اعتدى فيل ضخم على بعوضة صغيرة ، فإن الفساد يتطرق إلى دعائم العدل والدين<sup>(1)</sup> ...!!

> \_ وأعز جوهرة رأيتها بين الجواهر ، هي الرضا بأفعال الزمان ...!!

\_ فإذا حققت رغبة القلب في هذه الدنيا ، [ س ۲۷۸]

وصلت إلى الهدف الذي أسرعت إليه<sup>(ه)</sup> ...!!

\_ فلا تجعل الحرص يسيطر على عقلك ،

فإن العارف لا يسميك زاهدا عفيفاً (٦) !!

وفتح الروافض وعلى رأسهم عز الدين النقيب - بوابات محلاتهم ، فاستطاع جيش بغداد الدخول في مدينة الري ، وقتلوا معظم جنودها ، وأغاروا على الغرباء وأهل المدينة (٧) ، واشتدوا في طغيانهم بما لم يسبق له مثيل في بلاد الإسلام ؛ فلم يبقوا على شيء من أرواح المسلمين أو أموالهم .

<sup>(</sup>١) ترى هذا الاسم في أن الأثير و مؤمد الدين بن القصاب ، ( ج ١٢ ص ٧٢ ) .

<sup>(</sup>٣) د ۱۱ه ج ۱۲ ص ۷۲ -- ۷۳ (٧) ١١٠ في شوال سنة ٩١ ٠ ٠

<sup>(</sup>٤) د شه ، س ۲۲۸ س ۱ ، ۲۳ ۰

<sup>(</sup>٦) د شه ۱۸۵۶ س که ۱۸۵ (ه) دشه، س ۱۷۹۳ س ؛ ۰

<sup>(</sup>٧) داا، في حوادث سنة ٩١، ( ج ١٢ ص ٧٣ ) .

#### [ أبيات فارسية فى الأصل ، ترجمتها : ]

- أدعو الله ... أن لا يصدر عن الملك ظلم ،
   فإن الزمان بظله يصبح خرابا يبابا ... !!
- وإذا صار الملك المسيطر على آلعالم ظالما ،
   وجب ألا يضى الشمس والقمر (¹)...!!
- وكفاك طلاباً أن تبخث عن الحير والتندل،
   فإن الدنيا لا تدوم لاعد<sup>(٢)</sup>.
- وأن يقدر لشخص أن يبقى إلى الآبد ،
   فكفاك زاداً أن تكون ضادةا مستقها<sup>(۱)</sup>.

وفر « قتلغ اینانج » وكبار أمراء الفراق ، ووصلوا إلى أبواب مدینة « آبه » ؛ وكان علیها شحنة اسمه « خلجی قشطة » فتصدی لهم ومعه جماعة من الأكراد ، وخُشِی أن يتمكنوا من قتل جميع أمراء العراق ؛ لأن كل واحد منهم كان يختنی فی ركن من الأركان مع اثنيين أو ثلاثة من خاصته . وقد أصيب فی هذه المعركة « سراج الدين قياز » و « نور الدين قرا » وقتلا ، ونجا الآخرون .

#### [أبيات فارسية في الاصل، ترجمتها: ]

- إذا اختارت روحك طريق الطمع ،
   فإن هذا الظريق يكون شاقا طويلا عليك ويصير دون جدوي(١).
  - ـ وستندم وتأسف كليرا لان السكران،
    - يضع كلتا يديه ليلا في النار . .!!
  - وسواء أكان لنا المال والعرش أم كنا في عناء شديد ،
     فني النهاية بجب أن نحزم الرحال ونذهب مكرهين ...!!

<sup>(</sup>۱) د شه د ص ۱۹۱۹ س ۲۱ . (۲) د شه د ص ۱۶۰۸ س ۲۶.

<sup>(</sup>۲) د شه ، س ۱۹۹۸ ش کاری (۱) د شه ، س ۱۸۰۸ س ۱۱۰ م

ب يولا يثبت هذا ولا ذاك في دورة الزمان، وينتهي كل خير وشر بغير جدال(١)...!!

ــ فهذه هي دار الفناء والزوال ،

ولا يستطيع من فيها أن يبتى فى أمان وسرور .

ـ وإذا مضيت عن هذه الدنيا الرائلة،

فِلابِد أَنِ يَتُولاهِا صَاحَبَ آخِرٍ .

[579]

ثم قصد « قتلم اینانج » و « جمال الدین ای ابه » إلی همذان ، واستمدا للقتال من جدید . وقد زار ملك الأمراء « جال الدین ای ابه » ـ عز نصره ــ المدرسة التي كان قد شيدها في هميدان في محلة « سابقآباد » ، ( وكان خال مؤلف هذا الكتاب « تاج الدين » مدرسا فيها ) فتبرك برؤية العلماءوالأدباء .

ويما يروى عن هذا السلطان، وما اشتهر عنه من حسن المقيدة وطيب السِيرة ، أنه عند ما وصل إلى دار المِلكِ همذان ، وبالرغم من أن العلماء أسرعوا لاستقباله ، فإنه لم يكد يسترج قليلا ، حتى أسرع بالذهاب لرؤيتهم ، وجاس أمامِهم في خشوع ملتزما قواعد الأدب، يستمع إلى كلام الله ورسوله في تضرع وخشية . وقد حدث أنه أخذ فألا من القِرآن فخرجت له هذه الآية الكريمة : « فَقُلْ الحَمْدُ للهِ الذي نَجَأَنَا من القَوْمِ الظَّالِمِينِ ، وقُلْ ربِّ أَيْرِلْنِي مُنزلاً مُبَارَكًا وأَنتَ خيرُ المُنْزِلين »(٢).

فاما استمع إلى معناها ، توجه فورًا إلى « قتلغ اينابج » وأطلمه على فأله ، وقال له : « إن منزلى المبارك سيكون في فرَّزين والكرج . سأذهب إلى هناك » ثم سافر فى اليوم نفسيسه . وعِلى أثر ذلك وصل خِبر ينبىء يأن « مؤيد الدين »

ر (۱) جيشه ۽ مِن ۲٠ ج.١٧ شِ ٢٤ سِ

<sup>(</sup>٧) قرآن كريم ، رسورة والمؤمنونية ، آية ٢٨ - ٢٩ .

فى طريقه إلى همذان ، فانتقل « قتلغ اينانج » وعسكره أيضاً إلى السكرج » وكان «سيف الدين تكر» غلام «جمال الدين اى ابه » يحافظ على «دربند كرج » . فلما تبعيم مؤيد الدين ووصل إلى هناك ، ترك قتلغ اينانج وصحبه عددهم ، وأتخذوا طريق الرى . وقد وزع مؤيد الدين الأسلحة على السادة والقضاة والندماء وقال لم : « كل شخص يريد أن يكون إنساما ، يجب عليه أن يقدم على قهر خصمه ، وأن لا يضن بروحه إذا ضاقت الأمور وتأزمت » ، وكان ينشد هذا البيت (1):

## [ بيت عربي في الأصل ]

تَأْخَرْتُ عن سَبْقِ الحَياةِ فَلَمْ أَجِدْ لِنَفْسِي حِياةً غير أَن أَتَقَدَّما

وقصد قتلغ اینانج الری ، ولم یوافقه جمال الدین علی رأیه وذهب إلی القلعة عاولا أن یثنیه عن عزمه قائلا له : « إن هذه الآونة هی وقت النكبة ، ولا يجدی فيها الاضطراب ، و يجب أن تلجأ إلی مكان منعزل حتی تمر أیام البؤس والنحس » . كان هذا هو رأی جمال الدین ولكن قتلغ لم يمتثل لرأیه وذهب إلی الری .

#### [أبيات فارسية في الأصل(٢) ، ترجمتها : ]

- و صفح أن الرأى هو مفتاح الفتح ،
   و الرأى الحديدى مفتاحه ذهى .. !!
- والرأى القوى خير من مائة سَسَيّاف ،
   كما أن القلنسوة الملكية أحسن من مائة قالب .
- وإنك تستطيع برأى سديد أن تقصم ظهر جيش برمته ،
   ولكنك بالسيف تقتل فقط واحدا أو عشرة من جملته ...!!

<sup>(</sup>١) لحصين بن الحام المرى من شعراء الحاسة ( كتاب الحاسة ، طبع فريتاخ ص ٩٣ ).

<sup>(</sup>٢) من مثنوی خسرو وشیرین لنظ می ( خسه ، طبع طهران س ۸٤ ) .

فلما وصل « قتلغ اينانج » إلى الرى استولى على مائة وستين ألف دينار من مخلفات سراج الدين قياز ، ثم أخذ يهيى، العدّة والعتاد طمعاً فى الملك الذى لم يكن من نصيبه .

[أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

ــ قلب الرجل الطامع يكون مملوما بالألم،

فبقدر ما تستطيع ... لا "تحكم حول الطمع(١) . !!

ـــ ومن زادت مطامعه ... زاد عناؤه ،

فَكَمِمُهُ ... واجتهد ... والبس وحذار من الطمع(٢)

ــ ولا يتجه نظر العاقل إلى شيء،

يعجز عنه ، فيتلوى من الغضب لحرمانه منه . .!!

ـ ولا تضمر في قلبك سوءا ،

لأن الذي يضمر السوء تكون أيامه سيئة كذلك ..!!

وكان محمد خان ومياجق وعدة أشخاص من الخوارزميين في سمنان ودامغان، فطلبوا من « قتلغ اينانج » أن ينضموا إليه ، وقطموا على أنفسهم العهود والمواثيق أن يخلصوا له ، ثم جاءوا وأكدوا له أنهم معه قلب واحد ، وأنهم يخشون خوارزمشاه ، وأظهروا له الصداقة والمودة ، وحفظوا ألسنتهم خشية أن يشك في نيتهم .

مثل: « قَوِّمُ لسانَكَ تَسْلَمُ ، وقَدَّم إحسانَكَ تَغْنُمُ » (٣) .

[ بيتان فارسيان في الأصل() ؛ ترجمتهما: ]

ــ لا تطلب الصداقة من العدو،

حتى ولو أظهر لك التودد ، ودعاك ملكا .

<sup>(</sup>۱) د شه ، س ۱٤۰۸ س ۱۳ . (۲) د شه ، س ۱٤۱۸ س ه .

 <sup>(</sup>۳) د فق ، ورقة ۱۲ - ۱ .
 (۵) د شه ، س ۱٤٢٣ س ۱۱ - ۱۰ .

ــ فالشجرة تكون خضراء ولكن ثمرها يكون مرا، فإذا قربت منها، تساقط عليك ثمرها.

وقد دبرت ابنة السلطان طغرل وزوجة يونس خان ، هذه المكيدة لهم ، لكي تنتقم لأبيها من قتلغ اينانج ، وتشاور الخوارزميون مع قتلغ اينانج ، وأفهموه أنه يجب أن يرسل طليعة جيشه إلى ساوه ، ثم خرج منهم على اينانج [س٣٨١] جماعة من الفرسان المحاربين وذبحوه ذبح الشاة . وقد اشترى « فخر الدين مترور » (١) رأسه وجئته وأرسلهما إلى همذان ودفنهما بقبر أبيه .

[ بيتان فارسيان فى الاصل ، ترجمتهما : ]

\_ إذا مضى على زمان في الحرب،

فبغير شك أنني أفضًا ل ألاً أموت في حَـفْـلاً.

ووا أسفا على رسوم العدل وقوانين الإنصاف ،
 فإن الموت يُعقبل ويسلم الجميع للفناء ...!!

ودفن « قتلغ اینانج » فی شهر جمادی الآخرة سنة اثنتین وتسمین وخسمائة ، و بقی مجد الدین علاء الدولة فی أسر میاجق محبوساً فی الری .

وفى يوم الاثنين الثانى عشر من شهر جمادى الآخرة سنة اثنتين وتسمين وخسمائة ، نزل مؤيد الدين فى عظمة تامة — قصر خوارزمشاه فى همذان ، وعين « عماد الدين طغاو » واليا عليها . ثم ذهب « سنقر الطويل » (٢) مع ألنى رجل إلى إصفهان . وكان قد داخل « صدر الدين الخجندى » (٢) عظمة وغرور بسبب تأييد دار الخلافة له ، فاستولى على اصفهان ، ولكن سنقر الطويل قتله (١).

<sup>(</sup>١) يمنى غر الدين خسرو شاه رئيس همذان ابن علاء الدولة .

<sup>(</sup>٢) • أ أ ، فلك الدبن سنقر الطويل شعنة إصفهان .

 <sup>(</sup>٣) هو صدر الدين محود بن عبد اللطيف بن محمد بن نابق الحجندى رئيس الشاقعية الميان ، وكان قبل ذلك ناظر المدرسة النظامية ببغداد • ١١ ، .

<sup>(</sup>٤) ﴿ ﴿ أَدَّرُ فِي تَهَايَةٌ خَوِادَتْ مَنْتَهُ ١٩٣ ﴿ جَ ١٢ مَنَ ١٨ ﴾ .

وعند ما كان مؤيد الدين في قصر خوارزمشاه ، المت نظره ألقاب خوارزمشاه ، وكان من بينها لقب «كهف الثقلين » ، فلم يعجبه هذا اللقب وقال : « من يكون هو حتى يكتب هذا ... ؟! » ، وأمر بإزالة هاتين الكلمتين فوراً من كل مكان وُجدتا فيه . فتعجب الناس من هذا التصرف ، وكان ، ؤيد الدين قد أقبل من الرى مريضاً وطالت عليه العلة إلى أن توفى خارج همذان فى غرة شعبان سنة ٩٥٥ ه . فكان موته راحة وطمأنينة للمسلمين ؛ إذ أن أهل العراق كانوا يئنون من القوانين الجائرة التي فرضيا في خوزستان ، كا أن المزارعين لم يكونوا آمنين على أملاكهم إذ كان يطلب منهم الصكوك ويقول لهم : « إن الأرض ملك لأمير المؤمنين وليس لأحد أن يدعى ملكيتها » [س ٣٨٢] فلم المباقضي عليه عزرائيل بضر بته القاصمة ، فاستراح الناس منه ، ورتلوا قوله تمالى : « وكني الله المؤمنين القتال » (١٠) .

لقد استولى مؤيد الدين على أموال المصالح وأحلّها لنفسه ، وكان وضيع الهمة طامعاً فى أموال اليتاى والأياى ، ولم يقنع بملك العالم ، بل سعى إلى اغتصاب أموال الأيتام وضياعهم .

[ أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

\_ في كل عمل لاتأمر إلا بالعدل،

فروحك لن تسعد إلا بالعدل ...!!

ــ وإذا صار مرءوسك صاحب كنز ،

فعليك أن تنتهج له بسبب ذلك الكنز(٢)

\_ وإذا قدرت على عمل سوء فى وقت من الأوقات ، فأخش الله ... ولا تسىء إلى أحد ...!!

<sup>(</sup>١) قرآن كريم ، سورة الأحزاب ، آية ٢٠ .

<sup>(</sup>۲) دشه ، س ۱۷۹۵ س ه ، ۷ ،

فإن كثيرا من أمثالك يظفرون بالتاج والزنسار ،
 ولكنهما لايستقران على كل شخص (١) ...!!
 وكل من ينقش اسمه ويدقه عاليا في الدنيا ،
 لايذهب منها حزينا إبان مفارقته إياها (١)...!!

وهكذا ضمفت قواعد تلك المملكة ، وتطرق الخلل إلى أوساطها وأذنابها وحواشيها ؛ لأن دعائمها لم تكن قوية محكة من حيث إفاضة العدل وثبات العزم ونفاذ الحزم . وقد دفنوا أس تلك الفتنة ليلا في « بوابة شورين » وأخفوا قبره .

فلما علم مياجق بهذه الحال ، أسرع بدابته وأخبر خوارزمشاه ليعبجل بإرسال ألفين أو ثلاثة آلاف فارس إلى الرى ، ثم ذهب إلى همذان . وقد أخفى جيش بغداد خبر وفاة مؤيد الدين ، وأصروا على القتال .

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ] ـــ مهما يكن صوتك ناعما ، فإن النهار يفضح سرك أيضا<sup>(۱)</sup> ...!!

ولم يتحرك جيش بغداد من سراى خوارزمشاه ، وتراجع مياجق حتى يتقدم الجيش فى إثره ، ثم عاد وقاتل قتالا شديدا ، فحلت به الهريمة عدة مرات ، واستولى جيش « ايوه » على الأمتعة والذخائر من الجانبين ثم رحل ، فضمف البغداديون وانتصر مياجق ، ووصلت أنباء هزيمة البغداديين إلى دينور، [س٣٨٣] وكان مياجق فى ساوه وقد نهبت أموال الدوام والفلاحين والأكراد . وفجأة مؤلد الدين من القبر ، وقطع رأسه وأرسله إلى خوارزمشاه ، وأخرج جثة مؤلد الدين من اللمراء إلى المدينة

<sup>(</sup>۱) دشه، س ۲۰۲ ت ۲۵ – ۲۹.

<sup>(</sup>۲) د شه ، ص ۲٤٣ س ۲۲.

<sup>(</sup>٣) دشه، س ۱٦٨٤ س ١١٠ . (٤) داا، ج١١ س ٧٣ .

ليستطلع الأخبار من ركن الدين حافظ ، فادعى العوام أنه جاء للقبض عليه وقتلوا رؤساء فرسانه فهرب الأمير ، وانضم إلى مياجق .

[أبيات فارسية في الاصل(١)، ترجمتها: ]

ــ انظر وتأمل الامور حتى لايضعف قلبك ،

فإن الفلك الاعلى ما زال ولا يزال يدور على هذا المنوال ...!!

ــ فالزمان قد يجعل واحدا في حرب وخصام ،

ويجعل الآخر مسرورا بتاج المالك والسلطان ...!!

\_ وجسد الميت شبيه بحسد القتيل،

يخفق زمانا ثم يهدأ ويسكن ...!!

ــ والحياة كلها لاتساوى شيئا عند الموت،

وهي شجرة ، أوراقها وثمارها سُمَّ ...!!

ثم أرسل مياجق الرسل إلى المدينة وقال: « لا تعصوا السلطان ، واحذروا أن يحرق المدينة والولاية » . فرد عليه الناس قائلين: « ما دمنا لا برى السلطان ، فلن نسمح لك بدخول المدينة » ، فما كان من مياجق إلا أن حاصر المدينة ، وأخذ الناس في قتاله ، وأغار على حيوانات القروبين ونهبها جميعها ؛ وأطلع خوارزمشاه على حقيقة الموقف ، فوصل في ثلاثة أيام إلى مشارف همذان ونزل في قصره . واستقبل الناس في يوم الاثنين الموافق ١٩ من شعبان سنة اثنتين وتسمين وخسمائة ، وأرسل الرسل إلى همذان وقال لسكانها : « إذا لم تصدقوا أنى وصلت ، فأرسلوا رسلكم إلى حتى يروني ويسلموني المدينة ، و إلا فسوف أستولى عليها بالقوة وأزيل جميع معالمها ولا أستثني حتى ترابها » .

[أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها:]

\_ حينها يهيج البحر بالامواج المتلاطمة ،

فإنه يرغى ويزبد فى غير حياء<sup>(٢)</sup> ...!!

<sup>(</sup>۱) دشه ع ص ۱۸۹ ص ٤ - ٦ . (۲) دشه ع ص ۳۴۷ ص ۲۳

\_ والقمر يستمر في الإنارة ،

مأدامت الشمس المضيئة محتفية (١) ١٠٠٠

\_ وتختنى رأس الظلمة ،

حينها ترتفع أشعة الشمس في السماء ...!!

ولم يجرؤ شخص على الخروج من المدينة . وأخيراً تقدم شاب [س ٢٨٠] ذو علم ودهاء ، وفضل وذكاء ، من أبناء العظاء والرؤساء ، هو «عماد الدين عكرمة» رئيس قصر (٢) «حسام الدين تزمش» (٣) وقال: « سأخرج بنفسى لأعرف حقيقة الأحوال » . ثم ذهب وأحضر ابن صالح ومعه فرمان السلطان فلم يصدقه الناس ، وقصد العوام قتله لأنه بتصرفه هذا يضع نساء المسلمين وأموالهم فى يد مياجق ، فصمد ركن الدين حافظ المنبر ، وأقسم أن خوارزمشاه فى القصر ، وتوجّه إلى المعسكر السلطانى ابن علم الدين خطيب همذان ، وأخو مؤلف هذا السكتاب ، وعدة أفراد آخرين من أتباع السلطان ، وابن القاضى وجيه ، وصلاح المُعرّف ، وصدر الدين الكرمانى ، وقباوا يد خوارزمشاه ؛ فعرف صدر الدين الكرمانى وقال له : « الحمد لله لأنك قد رأيتنى حيا » . فقدم له صدر الدين الكرمانى واعتذر نيابة عن الناس ، وأطلق لسانه بالثناء وقال : « إن سكان الملينة كانوا يظنون أن مياجق عاص » ، فسر خوارزمشاه ورضى عنهم .

وقال « إننا نحترم الأئمة أكثر من المراقيين » . ثم نادى قائلا : « ليس لشخص أن يتدخل فى أمر غيره ، و إذا ارتكب شخص من جندنا عملا غير لائق ، فإننا نأمر بقتله » . فاستبشر الناس وفرحوا .

وقد أطلق خوارزمشاه سراح الأسرى الذين كانوا قد أسروهم في بغداد ،

<sup>(</sup>۱) شه س ۸۳۲ س ۲ .

<sup>(</sup>٢) [ المراجع : الكلمة الفارسية المستملة مي • كدخدا : ] .

<sup>(</sup>٣) من أمرآء العراق •

وأنم عليهم وقال لهم : « إنني أيضاً عبدٌ لأمير المؤمنين ، فإذا أردتم أن تقيمواهنا فلتبقوا ، و إلا فلتذهبوا » .

وكان جمال الدين على ابن أخى الأمير الخاجب، قد ارتكب فى الولاية ظلماً وطغيانا أكثر من الحد، فأصر بربطه إلى شجرة، وجلده مائة جلدة، وأجبره على رد ما سلبه من الغلات.

وكان جمال الدين هذا شخصا متغيراً متلونا، ولكنه كان أينا حل، يظهر غاية الكفاية ويعتنى بعمله كل العناية، ومع هذا كان مجلبة للضرر والأذى.

## [أبيات فارسية فى الاصل(١١)، ترجمتها:]

- مكذا قال أحد العلماء المنصفين المشفقين ،
  - إن تصرفات الفلك كلما عجسة ...!!
  - فنحن نری رجلا منتدرا ذا نفوذ،
- قد وصل تاجه إلى السهاء حيث السحاب الأسود ...!!
  - وهو مع هذا لايعرف يده اليسرى من اليمنى ،
     ولا يعرف العطاء الكثير من القلبل ...!!
    - وترى آخر يعرف دورة السهاء العليا ،
    - وعدد ما بها من نجوم وكواكب ...!!
    - ومع ذلك يقوده الفلك بعنف وشدة ،
  - وكل قسمته منه ، هو سوء الحظ والنكد ...!!

وأمر خوارزمشاهأن يقتل كل عراق يلبس قلنسوة خوارزمى؛ لأن[س ٢٨٥] المراقيين يأتون بدعوى أنهم خوارزميون ثم يغيرون على البلدة ، وكان خوارزمشا، على حق فيا أمر ، ولكن أحداً لم يستمم إليه .

<sup>(</sup>۱) دشه، س ۱۷۱۸ ت ۲۲ - ۲۹ ه

وعند ما كان خوارزمشاه في همذان ، قدم إليه «مجير الدين البغدادى » (۱) برسالة من دار الخلافة ، فألتي خوارزمشاه عدة أثواب من قماش الأطلس تحت قدم جواده ، كما نثر أمامه طبقا من الذهب ، واحترمه احتراماً كبيراً ، وقام تعظيما له . وحينها قال مجير الدين : « إن أمير المؤمنين يسلم عليك » ، قام خوارزمشاه ، وأظهر الخضوع ، وأبدى شرائط التعظيم والتبحيل . ثم أبلغه مجير الدين رسالة أمير المؤمنين التي يقول فيها : « إن ملك أبيك وجدك كان منحة منا ، ونحن الآن نسلمه إليك . فاقنع به كماكان فيا سبق ، ولا تطمع فى منحة منا ، ويمن الآن نسلمه إليك . فاقنع به كماكان فيا سبق ، ولا تطمع فى المثر البلاد لغزوك ، وتراق الدماء » . فأجاب خوارزمشاه : « الحسكم لأمير المؤمنين ، وما أنا إلا شحنة من قبله ، ولكن أعدائي كثيرون ، ولا أستطيع من أتباعنا لا يقوون على العمل باليسير من الخبز ، فليتعطف الخليفة على و يمنحنى ولاية خوزستان حتى يكون في ذلك كفاية لأتباعنا ... » .

فلما انصرف « مجير الدين » رحل عن الدنيا في اليوم التالى ، وكان معه رجل فصيح اللسان وهو « شهاب الخوارزمي » (٢) فأرسله خوارزمشاه إلى الخايفة .

مثل : « من أعان ظالما سَلَّطَه اللهُ عايه » .

[أبيات فارسية فى الأصل(٢) ، ترجمتها : ]

\_ ألم تسمع من أحد العداء هذا المثل ،

الذي أورده من حديث القدماء ...!!

 <sup>(</sup>١) هو مجير الدين أبو القاسم محود بن المبارك البغدادى الفقيه الثنائعي مدرس باندرسة المظامية ببغداد [ ١١٥ ، ج ١٢ س ٨١ ] .

<sup>(</sup>٧) يقال إن القصود بثهاب الحوارزي هو شهاب الدين مسود الحوارزي حاجب خوارزما الله

<sup>(</sup> انظر تاریخ جهانگشای التجوینی ، ج ۲ س ۴ ؛ ).

<sup>(</sup>۳) د شه ۱ می ۱۲۲۲رس ۹ – ۱۱ .

- \_ قال : لو تربى على لبن صدرك شبل الأسد ، فلا بد أن تحتد أنيابه ويجرؤ على قتلك ...!!
  - \_ وإذا رفع رأسه يبحث عن صيد، فإنه يقصد أول ما يقصد مربيه ...!!

ولا شك أن تلك الشجاعة التي أتاحها له أمير المؤمنين كانت و بالا عليه ؟ فقد تجرأ عليه في البداية ثم أضره في النهاية ، والشَرُّ قَديم .

#### [ بيت عربي في الأصل<sup>(١)</sup>].

أعلمه الرمانة كل حين فلما اشتد ساعده رماني [ ص٣٨٦]

فعند ما أرسل خوارزمشاه الرسل، أعطى ابنه « يونس خان » دار الملك همذان، وألحق (ابنه) الملك «چفر» بخدمته، وقلد « صدر الوزان » ( منصب القضاء، ثم تحرك لتفقد أحوال مملكة إصفهان . واستقبل يونس خان « صدر الوزان »، ونزل في سراى « صماز »، وجاء مجد الدين علاء الدولة من ايوه إلى همذان خفية ، فاستطاع « يونس خان » بالوعود الحلابة ـ أن يقبض عليه و يعتقله و يرسله إلى أبيه في إصفهان ، وكان ذلك بالاتفاق مع صدر الوزان الذي كان خائفاً منه ، و بذلك استقر له الأمر ، وتوفرت له أسباب المظمة .

وفى يوم عيد الأضى صحب جميع القواد وأثمة المدينة وذهب إلى المصلى ، ثم دعاهم إلى منزله حيث أقام لهم وليمة رائمة ، دفع نفقاتها ألف دينار ، أخذها رهنا لقنديل فضى اغتصبه من جامع همذان ، فكان سبباً فى الإطاحة به إلى جهنم ، وهو يحمل فى عنقة الخزى والنكال والوزر والوبال ؛ إذ استغل العامة

<sup>(</sup>۱) أنظر لسان العرب تحت مادة س دد . وكذاك انظر فيها سبق حاشية رقم (۲) من صحيفة ٣٣٨ من هذا المكتاب .

<sup>(</sup>۲) هو صدر الدين محمد بن الوزان رئيس الفاقية بالرى ... قتله الملاحدة بقلمة الموت فى سنة ه ۹ ه ( د ۱۱ ، ج ۱۲ ص ۱۰۰ ) .

تلك الفرصة وأغاروا على الطعام ، فأصابته ضربة دبوس قتلته ، فصار القنديل الذي اغتصبه من المسجد غل من نار بقي في عنق ذلك الأشعرى الملمون .

# [ بيتان فارسيان في الاصل ، ترجمتهما : ]

\_ يجب أن تخلف حسن الذكر ،

في هذه الارض الضيقة الخاوية(١) .. !!

\_ والفلك لايمضي في دورته ويحسن التدبير ،

رر مما جني شخص آخر نتيجة متاعبك<sup>(٢)</sup>...!!

وهكذا آل العراق إلى الأئمة المارقين والأتراك الظالمين. وفضلا عن أنهم كانوا يهماون الأعمال الديوانية ، فقد ، خالفوا أمور الشرع فى القضاء والتدريس والتولية والنظر على الأوقاف ، فجملوها إقطاعا استولى عليه المارقون فى كل مدينة من المدن .

أولهم: القاضى العادل الذي يمضى أحكام الشرع و يرعى جانب الحق، ولا يميل به فى حكمه حمد الناس أو مذمتهم له ؛ ولا يؤثر فيه مدح الخواص ولا ذم العوام . وثانيهم : هو صاحب الديوان الذي يأخذ حق المظلوم من الظالم، وينصف الضميف من القوى . وثالثهم : هو الوزير الناصح الذي يدعم بيت المال بما يأخذه من حقوق الخراج وجزية اليهود، ولا يستسيغ الظلم . ورابعهم : الوكلاء والحجاب الذين يبلغون الأخبار الصحيحة الصادقة ، ولا يحيدون عن الصدق .

<sup>(</sup>۱) د شه د س ۱۳۰۶ س ۱۲ ، (۲) د شه د ۹٤٦ س ۲۰

و إنما تيسر التقوى للشخص المتدين الذى يخشى عذاب الله ، أو الشخص السكريم الذى يخشى عواقب الأمور ، وقد قيل :

[أبيات فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

\_ لاتعمل سيئا ... حتى لاتقع فى السوء ،

ولا تحفر بئرا ... حتى لاتقع فيها .

\_ أما سمعت ما قاله ذلك الرجل العاقل الشجاع ،

حينها سنم مرور الآيام،

\_ قال: إذا أردت أن تنال الثناء بعد موتك،

فاجعل العقل تاجا على مفرقك ...!!

ـــ فـكل رأس تزين بنور العقل والرجحان ،

يكون قد تدرع بالعلم على سائر الجسد والكيان ...!!

\_ وَلاَ يَسْتَطَيّعُ أَحَدُ أَنْ يَقَطَّعُهُ سُوى سَيْفُ الْآجِلُ ،

فبضربته يصير الفولاذ شمعا ليَّـنا هيُّـنا ...!!

بعد ذلك رأى خوارزمشاه ضرورة السفر إلى خوارزم ، وكانت قد أصيبت عبن ابنه يونس خان بأذى . يقول مؤلف الكتاب : « سمعت أنه فى نفس اليوم الذى سملت فيه عين ابن الملك المؤيد (١١) ، عيت عين يونس خان ومات ابنه الأكبر ، فظل بقية حياته يتجرع الفصص والآلام ، حتى مات وذهب إلى جهنم .

[أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها:]

ــ كل شخص يعمل سوءا يلقي جزاءه ،

<sup>(</sup>۱) المقصود سنجر شاه بن طنانشاه بن الؤید ای ابه صاحب نیسا بور ، وقد سملت عیاه فی خوارزم بناء علی أمر خوارزمشاه ، وسبب ذلك وكفیته مذكوران فی كتاب تاریخ جهانگشای للجوینی ( ج ۲س ۳۶ ) .

وهذا ما يعرفه كل من له عقل (۱) ...!!

والشجرة التي تتعهدها ، تؤتى ثمرها ،
وترى ثمرها على الخصوص فى أحضانها ...!!

فإذا كان ثمرها شوكا فأنت الذى زرعته ،
وإذا كان حريرا فأنت الذى تنسجه (۲) ...!!

وتنبه خوارزمشاة فجاء إلى زنجان ، وأرسل رسولا إلى الأتابك أبى بكر ، وكتب إليه بخطه — عدة أسطر مصونها : « إننا نقرى ولدنا أبا بكر السلام ، وإنه يعرف أن لنا مهمات فى خوارزم ، فيجب أن تكون همذان ملحوظة بعناية ابننا » . فيكتب « أبو بكر » هذا الجواب : « إننى فى ثغر ملك الأبخاز الكافر ، وإن قياى وحدى بهذه المهمة أمر متعذر ، لذلك فإنى أرسلت أخى أوزبك فى مكانى » ، فلما وصل خوارزمشاه إلى الرى ، جاءه أوزبك إلى هذان ، وكان « عز الدين صماز » قد تخلص من أسر ملك الأبخاز الكافر ، فالتحق بخدمة أوزبك . وكان « نور الدين كحجة » (٢٠) غلاما ممهورا وظالما ، فاستولى على إيالة همذان ، وارتكب مظالم ومخالفات عديدة يكاد لا يصدقها العقل ، وامتدت نيران ظلمه بحيث أحرقت همذان وما جاورها ، إلى أن اتفق عز الدين صماز مع الملك على القبض عليه ، فعرف ذلك وهرب بعد أن نهب ولاية همذان ، واتجه إلى إصفهان .

[ بيتان فارسيان في الاصل ، ترجمتهما : ]

إن جور الملوك في الدنيا ،

كفيل بطمس جميع ما فيها من محاسن .

<sup>(</sup>۱) د شه ع س ۱۱۹۹ سر ۲۲ ه

<sup>(</sup>۲) د شه ، ص ۹۰ س ۱۸ — ۱۹.

<sup>(</sup>٣) • ١١ • كوكجة ، •و أحد مماليك اليهلوان الأنابك .

\_ فتنبه لانك سوف تجنى ما ذرعت ، وستحاسب على كل ما قلت (١) ... !!

وفى ذلك الوقت التحق بخدمة الملك « أوزبك » الأتابك سيد الأمراء « جمال الدين اى ابه » الأتابك الأعظم الذى كان وحيد عصره ، وأحسن أهل زمانه سيرة ، ورئيس أمراء العراق وقائدهم ، وكان الخير معقودا بناصيته ، وينسب إليه ما تبقى من آثار العمران . فليبق الله دولته إلى يوم القيامة ، ولتُخَلَّد أسرته ، وليهبه الله حظا وافرا من الملك والعمر والأبناء .

وقد نصبه أوزبك أتابكا ، فانتظمت بفضله أمواله ، وأحكم السيطرة على الدولة ، وظفر باحترام تام وحكم موفق .

وأما عز الدين صماز ، فقد عاد إلى زنجان غاضبا ؛ لأن زمام الأمور كلها فى الدولة أصبحت فى يد اى ابه .

وفى السادس من شهر ربيع سنة ثلاث وتسعين وخسمائة التحق بخدمة أوزبك أبناء « قرآن خوان » وابن « نور الدين قرا » وكانوا أصهار جمال الدين ، وكان مع كل منهم ألف فارس ، فصاروا حكاما فى همذان ، وكانت الولاية لابن « قرآن خوان » فكان يعدل فى حكمه . وهكذا صار الجميع يأتمرون بأمر السيد جمال الدين ملك الأمراء « اى ابه » فنعمت الولاية بالهدوء والسكينة .

[ أبيات فارسية فى الآصل(٢) ، ترجمتها : ] ــ فَسَلْسَيْظُلَّ ذلك الملك مسيطرا على الدنيا ، ولمكن الله معمنا له والدولة مواتمة ...!!

<sup>(</sup>۱) دشه ، ص ۳۷۸ س ۱۱ و

<sup>(</sup>۲) من مثنوی د خسرو وشیرین ، لنظامی ( خمه ، س ۱٤٥ ) .

ـ وليكن الفلك حاملا لسيفه،

وليكن مهيباً ... في ضخامة الفيل، وشجاعاً ... في قوة الاسد ....!!

ــ وكل رأس تسعى إلى الابتعاد عن خدمته ،

لاكان لها خلاص •ن ضربة سيفه ...!!

ـ وليكن أمره نافذا على الدوام فى الدنيا،

وليكن الله نصيراً له في الدنيا والآخرة ...!!

وفى ذلك الوقت كان أمير العلم فى بنداد مع « حسام الجاندار » وتور الدين حسن ، وكان معين السكاشى نائبا للوزير ، وقد طلبوا إلى الخليفة أن يكلف « أبا الهيج السمين » (١) بالقدوم إلى همذان ، فكتب الخليفة رسالة إليه يقرئه فيها السلام ، ويطلب إليه أن يسير إلى همذان ويطرد الجمع الذى هناك . فلما وصل مع جنوده إلى همذان ، حاصروا الملك أوزبك واستولوا على همذان فى لحظة واحدة ، وأوقعوا ابن « قرآن خوان » عن حصانه ، فأراد الهرب ، وعرفه رجل كردى فأركبه جواده ، وأمسك بالعنان لكى يخلصه ، ولكن أحد الغلمان أدركه ، واستطاع قطع يد ذلك الكردى بضر بة من سيفه ، وهرب ابن « قرآن خوان » . وقد حدثت هذه الموقعة فى يوم الثلاثاء التاسع وهرب ابن « قرآن خوان » . وقد حدثت هذه الموقعة فى يوم الثلاثاء التاسع من جادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين وخسمائة . ثم مثل أمير العلم أمام السلطان ، فقبل الأرض بين يديه ، وأبلغه سلام الخليفة ، وقدم له الهدايا قائلا : [س ٢٩٠]

[أبيات فارسية في الأصل<sup>(٢)</sup>، ترجتها:] - لاترسل رسالة طالبي الإنصاف،

إلا على لسان الرجال الصادقين ...!!

<sup>(</sup>۱) هو من أكابر أمراه ،صر ويعرف بالسمين لأنه كان كثير السمن ، وكان في إقطاعه البيت المقدس وغيره مما يجاوره ( ۱۱۰ ج ۲۲ ص ۸۱ ) .

<sup>(</sup>٢) من مدوى ليلي والمجنون الشاعر ظاى ( خمه طبع طهران س ٢٧٨ ) .

- ــ وحتى يستقيم أمر الدرلة ،
- ـ ينبغى ألا يستكثر الإنفاق،
- وقبل أن تخطو خطوة إلى الامام ،
   بحب أن تفكر في طريق الرجوع ١١٠٠

يجب أن نصار في طريق الرجوع . . \_ وكن صادقا في أقوالك ،

حتى يوثق في عهودك وأفعالك ...!!

وسار أمير العلم مترجلا في ركاب الملك حتى ذهب إلى منزله ، وتوجه جملة الأتباع والأمراء إلى قصر الأتابك . ولما خمدت الفتنة ، انصرف في الليلة التالية ملك الأمراء « ألغ باربك اى ابه » – رحم الله – لأنه لم يكن يتق في رجال بغداد .

# [أبيات فارسية في الاصل(١) ، ترجمتها : ]

ـ لاتعنمد على عهد شخص،

مالم تجد له مكانا في قلبك ...!!

\_ ولا تفتر" بشخص يعجبك مظهره، الاقت ما ما القدم ما

ولا تجرؤ عليه مالم تجربه ...!!

\_ ولا تستصفر عدوك، فإن المتاعب يمكن أن تأتيك عن طريقه ...!!

\_ ولا تفش لإنسان سرا ،

تضار بسبب إذاعته وإعلانه ...!!

ــــ واقتلع ما تو د اقتلاعه من جذوره ، الامار المار ا

ولا تطرح ما تعبت فى الحصول عليه ...!!

ب وتجنب صداقة الشخص المتقلب ، الذي يكون تارة لينا وتارة صليا ...!!

<sup>(</sup>١٠) نفى المدر ونفى المقمة .

فكل من لايستقر على حالة واحدة ،
 لا يمكن الاطمئنان إليه أبدا ...!!

وفى ذلك الوقت كان مياجق يدبر مكيدة الملاحدة — خذلم الله — إذ أوههم أنه لاسبيل له إلى خوارزم ، وأن أوزبك قد انضم إلى معسكر بغداد ، فصار يخشى منهما على نفسه أيضا ، وأنه يريد أن يكون بينه وبينهم ميثاق حقى يجد الأمان بينهم ، فحدعوا بهذا السكلام وأقطعوه قرية ، واجتمع حوله طائفة من رؤساء أمرائهم . فلما قوى غافلهم وقتلهم ، كا قتل أناسا آخرين من تلك الولاية ، وغنم غنائم كثيرة ، ثم هم على هذان ، واشتبك مع أمير الملم وأبى الهيج السمين في ميدان «شورين» ، ودارت رحى الحرب [س ٣٩١] بين الطرفين مدة يومين . وذات ليلة هرب أمير العلم وأبو الهيج وتوجها إلى «بروجرد» . وقد ذهب مياجق لتفقد المنطقة ثم قفل راجعا لأن كحدجة وناصر الدين آغوش كانا قد توجها إلى الرى ، واستوليا على خزانته وقتلا أتباعه هناك . فلما وصل مياجق إلى الرى ، واستوليا على خزانته وقتلا أتباعه هناك . فلما وصل مياجق إلى الرى ، واستوليا على خزانته وقتلا أتباعه

وفى شهر رجب سنة ثلاث وتسمين وخمسائة \_ قدم الملك أوزبك إلى همذان ، فأرسل إليها الأنابك أبو بكر « بهاء الدين سنباط » وشيشقاط وناصر الدين آغوش وكركحة ليلتحقوا بخدمة الملك أوزبك ؛ فلما أسندت الولاية إلى كركحة ارتكب مظالم بصورة تجل عن الوصف ، ويعجز عن إدراكها الفهم . فأرادوا أن يعزلوه ، ولكنه قال لهم : د لقد حصلت على هذه الولاية بسيني ، ولن أدعها تفلت من يدى » ، وكان توقيعه : « الله والسيف » . وأخذ الأتابك أبو بكر يستكشف أسرار العراق ويستقصى أخبارها ، فأطلعه شخص من حاشية قصر الملك أوزبك ، وخاصة رجال بلاطه ، كان عطا للأسرار ومرجعا للأعمال — على حقيقة الأمور من بدايتها إلى نهايتها ،

فغضب الأتابك ، واستقال بهاء الدين سنباط ، والتحق بخدمة الأتابك ، وأطلعه على حقيقة الحال . فأرسل الأتابك « ابن القاضى زين الدين » ليكون نائبا له روز يرا للملك أوز بك .

فلما وصل إلى همذان قدم عشرة آلاف دينار هدية ، وكان يستضيف كل يوم أميرا فكثرت نفقاته ، وكانوا يلقبونه بملك الأمراء وسيد الوزراء .

[أبيات فارسية في الأصل(١) ، ترجمتها : ]

\_ إذا لتي التابع عنتا من مولاه،

فليصير ، لأن النعمة والثروة يتحققان بالجد ...!!

ــ فإذا ظفرت بقدر من نعمته فاجتهد

أن تكون دائما مصفيا لأوامره ...!!

ولا يذخى النباطؤ فى تنفيذ أوامر الملك ،
 ولا ينبغى أن يصبح قلب الملك صيقا بك .

\_ أما سمعت ماقاله فاضل حدر عاقل ...!!

قال : إذا علا شأنك فاحرص على الخضوع والتواضع ...!!

ولم ينل ابن زين الدين من وظيفته أكثر من الاسم والمظهر، لأن الملك والدين صدان لا يجتمعان. وكل من يهمل الدنيا و يظفر بالآخرة، يكون محمودا [٣٩٢] ادى المقلاء. وكان الحاكم في هذا المصر يختار بين الملك والكفر وبين الإسلام، منى أنه لا يصل إلى الملك إلا إذا أعرض عن الإسلام. فلا غرو إذا خسر في النهاية الدن والدنيا معا.

مثل: « المُلكُ يبقَى مع الكُفرِ ، ولا يبقَى مع الظُّلْم ».

ثم أسرع نور الدين كُـكجة إلى « ايوه » على أمل أن ينهضوا معه ، و َـكن الأمر جاء على خلاف ظنّه ، فإن ملك الايوه « فخر الدين إبراهيم »

<sup>(</sup>۱) د شه ، س ۱۹۷۷ س ۸ ، ۱۷ ، ۲۰ ،

أرسل «صدرالدين الدونى» إلى أوزبك برسالة مضمونها: « إن نورالدين كُكجة قد أغار على المنطقة التى منحنى إياها الخليفة وخوارزمشاه . و إنى أود أن أعرف ما إذا كان قد حضر بأمركم ، و إلا فإن مقاومته سهلة » . فكلفه الملك أوزبك بصدّه ، لأنه لم يأذن له بذلك . فأيقن كُكجة أنه لا مفر من القتال ، فأغار عدة مرات ثم رجع إلى همذان .

### [أبيات فارسية في الاصل(١)، ترجمتها:]

- ـــ أمر , هرمز , مناديا ينادى فى المدينة ، أنه ويل لمن يتعدى على غيره ...!!
  - ۔ فلو أتلف حصان مزرعة ، ولو حدث نهب فی بستان ،
  - ولو انتهك شخص حرمة غيره ،
     ولو اغتصب أحد منزلا غير منزله ،
- ــ فإنه يستحق عقابنا الرادع ،
  وقد أقسم هرمز بإيمان مغلّـظة على تنفيذ هذا ...!!

وكان كحة يغافل الناس، ويستولى على أموالهم بتلك الطريقة، وكان يرتكب هذه المظالم بتوجيه من القاضى الزنجانى، ذلك الثعلب الأسود المارق الأثيم، فهو إبليس يبدو فى صورة إدريس، كله خداع ورياء وتلبيس، وقد مكّنه اشتغاله بالقضاء من الاطلاع على أملاك الناس وأموالهم، فأطلق عنان الجائرين فى اغتصاب هذه الأموال، فأزالوا الحرمة عن أمرال المسلمين وأملاكهم، لأنه متى علم الظالمون بحيل القضاة باسم الشرع فإنه لا يبالون بشىء، ولا يتورعون عن اغتصاب بيوت المسلمين.

<sup>(</sup>۱) من مثنوی خسرو وشیرین لنظای ( خمه س ٦١ ) .

# [ مصراع فارسى فى الأصل<sup>(١)</sup> ، ترجمته : ] \_ إذا دخل لص يحمل مصباحا فإنه يسرق أفضل المتاع ...!!

وكان هذا المغتصب الفاجر يطلب كتبا من الناس ، وكان ببتز [ ٣٩٣٠ ] أموالهم عن طريقها ، لأن شخصا لم يكن يرسل إليه كتبا دون أن يضيف إليه مالا . فإذا امتنع أحدهم عن ذلك جعله هدفا لنقمة ، ولكن لم يكد يمضى عليه عام حتى توفى قبل أن ينتفع بذلك المال ، وأسلم روحه إلى هالك جهنم .

[أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

ــــ لان يظل فمك خلوا من الطعام ،

خير من أن تهي مائدة من حرام(٢) ..!!

ــ وإذا ادعى العظمة فقير جاهل ،

فإن ميزان العدالة يصيبه الاختلال .. !!

ــ وحينها يضن الغنى بشيء من عنده ،

فإنه يصبح أحقر من الفقير نفسه ...!!

ــ وإذا رضيت بعدل الله وقضائه ،

صرت غنيا مطمئنا صافي الذهن (٣) ...!!

\_ والشخص الذي لايشكالب على الدرهم،

تمسر عليه الأيام جميعها رغدة سعيدة (١) ١١٠٠٠

وفى شهر المحرم سنة أربع وتسعين وخمسمائة ، ولد لأوزبك ولد من ابنه السلطان سماه طغرل ، وأقام أهل المدينة معالم الفرح والابتهاج بمقدمه .

ولسكن الظلم الذي وقع بعده مولده ، وأصاب همذان في سنتي أربع وتسعين

<sup>(</sup>۱) مصراع من نظم سناًی الغزوی ( بجمع العصحاء ج ۱ ص ۲۰۵ ) ۰

<sup>(</sup>۲) د شه ۶ ص ۱۱۰۶ س ۱۰ ،

<sup>(</sup>۳) د شه د ي س ۱۹۰۳ ، ۲۰ د ۱۲ ، ۲۰ د ۲۰

<sup>(؛)</sup> دشه ، من ۱۷۱۶ س ۹ ،

وخسمائة وخس وتسعين وخسمائة فاق كل ما حدث في السنوات السابقة .

وفى ذلك الوقت أيضا ذهب « مياجق » إلى إصفهان ، وطرد جيش خوارزمشاه ، ثم توجه إلى كاشان ، وحاصرها ، فقاومه أهل كاشان فى عناد و إصرار ، ولم يدعوا المدينة تسقط فى يده مدة أربعة شهور ، وارتكبوا معه الكثير من الشناعات التى لا ينبغى ذكرها . وكلا أمعنوا فى صد مياجق عن المدينة ، كلا كان هو أكثر تشبئا بالاستيلاء عليها . « والإنسان حريص على ما منع » . وكان يقول « إن هذه المدينة تصلح لأن تكون قاعدة وملجأ لى » . ومازال يقطع على نفسه العهود الكثيرة والمواثيق العديدة حتى أخضعها لسيطرته ، ودخل المدينة ، ثم أغار على الولاية ، وكانوا قد اختصوها بعنايتهم ، فحطم سائر ما بها، حتى إذا لم يبق بها شىء ، هدم المنازل وحفر الأرض ليخرج ما فى بطنها من خبايا وكنوز دفينه ؛ وزاد تعجب الناس لأنهم كانوا كلا دخلوا قصرا ، وحفروا بثرا عثروا على كنز من الكنوز . . !!

وفى راوند مسقط رأس مؤلف هذا الكتاب ، كان يميش « بهاء الدين أبو العلاء » وحيد أوانه و إمام عصره وزمانه ، وكان ذا حسب [ س ٢٩٠ ] ونسب يمتلك كثيرا من الأموال الموروثة والمكتسبة ، فاستخرجوا من منزله أحالا من الذهب والفضة ؛ ثم حفروا مكانا ظهرت فيه نفائس جديدة من بينها سمّ مصنوع من الفضة وما أشبه ذلك . وكان بهاء الدين هذا رجلا لطيفا ظريفا . فقال لأحد الأشخاص : « أيها الشاب ، إن لى سؤالا ، فأجب عليه حتى أحل لك هذه الأموال . لقد ورثت هذا القصر أبا عن جد بعد أن تداوله قبلي سبعة عشر وارثا ، وقد عمرته عشر مرات ، وتفقدته جيدا ، فلم أر أثرا لهذه الكنوز ولم أهتد إلى هذه المخبآت . فكيف عرفتها ، وكيف استطمت الوصول إليها ... ؟! » .

فقال الخوارزمى: « أيها العالم سأصدقك القول ، هذه الدنيا جيفة ، والكلب وحده هو الذى يشم رائحتها جيدا ...! » . فشفى هذا الجواب صدر هذا الرجل العظم ، وطيتب خاطره .

ثم أرسل الخوارزميون ما فى تلك الولاية من دواب وأموال إلى خوارزم .
وفى الحق أن الغز لم يرتكبوا فى خراسان مثل تلك المظالم ، ومثل تلك القسوة .
التى ارتكبها الخوارزميون مع العراقيين من قتل بغير حق ، ومن ظلم ونهب .
وتخريب ، بحيث أنه لو فُصِّل كل ذلك لملاً عشرة كتب من حجم .
هذا الكتاب .

وقد حرض رافضة كاشان - عليهم اللعنة - هؤلاء الظالمين على أن يخربوا الولاية ، وينقلوا ما فيها إلى المدينة ويبيموه لهم ، ولا ينبغى أن تسمى فرقة من فرق المسلمين - التى تبلغ الاثنتين وسبعين فرقة - بالملاحدة الذين يستحقون اللعنة ، إلا هؤلاء الرافضة فإنهم ليسوا من أهل قبلتنا ، وهم يعدون اجتهاد المجتهدين أمرا باطلا ، كا أنهم صيروا الصلوات الخس ثلاثا فقط ، ورفعوا الزكاة التى كان أبو بكر الصديق يحرص على التمسك بها ، وأخذها من أهل الردة .

وهؤلاء الملاحدة يذهبون إلى طوس للحج ، و بينهم ألف رجل من كاشان يطلقون على الواحد منهم لقب الحاج رغم أنه لم ير السكمية ، ولم يصل إلى بقداد. وكل ما فعله أنه ذهب إلى طوس . وحتى لا يطعن إنسان فى كذبهم كانوا يروون خبرا ، ينسبونه إلى عائشة الصديقة رضى الله عنها خلاصته : « أن كل من يزور طوس تقبل زيارته كسبمين حجسة » . وكان لى قريب يقول . « إن الثمبان كما كبر ، تحول إلى أفعوان ، كالرافضى كما كبر صار ملحدا

وباطنيا » . وقد شرحت فضائح الرافضة وقبائحهم وخبث عقيدتهم فى كتاب مستقل . كما نظم شمس الدين اللاغرى هذه الأبيات الجيلة .

[أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

[ ٣٩٥ ]

ــ أيها الملك ... إن مراكز الباطنيين ،

هی قم وکاشان وآبه وطبرس<sup>(۱)</sup> ...!!

ــ فاجعل كرامتك في الاعتقاد بالخلفاء الاربعة ،

حتى تصير حسناتك ستا بدلا من أربع ...!!

وذهب مياجق من كاشان إلى الرى ، وكان فى نيته أن يتوجه إلى همذان . أما الملك أوزبك وكُلَّجة وناصر الدين آغوش وأمير العلم فقد ساروا إلى قزوين ليقاتلوا مياجق ، واستدعوا ملك الأمراء جمال الدين اى ابه ، ولكنه لم يحضر وقال لهم : « إنكم ظالمون فكل من يرتبط بكم تكون عاقبته الخسارة ، ولا ينتصر أبدا ، ولهذا فلن أجىء مطلقا » . فقال الملك أوزبك : « لا شأن لى بالظلم ، لابد أن تكون الشكوى من كُلُجة » .

فقال كُكجة : « إن ايتغمش (٢٦) هو الذي يظلم لأنه كان في همذان يقوم بإرشاد من قاضي زنجان بمصادرة أموال الأغنياء وأملاكهم . ولما خرج من

<sup>(</sup>١؛ [ المراجع . هذه البلاد اشتهرت في ذلك الوقت بأنها مرا كز للنشيع قبل أن يصبح مذهب الشيمة مذهبا رسمياً لإيران ] .

<sup>(</sup>٢) من الجائز أنه يقصد المسكان الذى يطلق عليه ياقوت • مصلحكان ، وقد كان محلة ق مدينة الرى .

<sup>[</sup> المراجع : فراهان من رساتيق همذان ] .

<sup>(</sup>٣) هُوَ أَيْمًا مَن بَمَالِيكِ الْآتَابِكِ بِهُوانَ ، استولى على البلاد وكان شهماً شجاعاً ظالماً (١١ ج ١٧ س ١٢٨ ) .

المدينة كان يأمر فى كل قرية ينزل فيها بتشريد الفلاحين المساكين ، ثم بسلب كل ما يجده فى منازلهم ؛ وهكذا خرب القرى واحدة واحدة ، ولم يترك أثرا للعمران » .

[ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ] ... لقد قَــٰـلُ لديه الحياء والتفكير ،

ولذلك تساوى في نظره الحسن والقبيح ..!!

وسار كُكجة فى غيّه، وأخذ ينهش ايتغمش أمام السلطان، ويرميه بالتقصير والتمدى على الناس. ولو كان عاقلا ما سلك هذا السبيل، واستمم إلى وشايات الواشين، ولما اغتر بمعسول أقوالهم، فلا جرم أن باءت تدبيراته بالفشل لأن ايتغمش كان أثيرا لدى السلطان لإخلاصه فى خدمته ، كاكان لا يتأخر عن تقديم المشورة له إذا اقتضى الأمر، ذلك.

[ أبيات فارسية في الاصل(١) ، ترجمتها : ]

4970

\_ أزِّلُ كُلُّ مَا يحول دون عظمتك،

ولًا تتشبث به ولوكان منجما من الكنوز .

ـــ ولا تُسْعَجُبُ بشيء ليس لك حق فيه ،

تصبح ملكا في جميع أمورك ...!!

وسارع إلى تعمير كل خراب ،

لأن الصلحة في الإسراع .

... وأظهر قوتك للناس ،

حتى لا يتجرأ شخص عليك ...!!

وقال الملك إنه متى فرغ من هذا الأمر، و بلغ همذان مظفرا منصورا، أمر بالكشف عن حقيقة هذه الحال ووضع الأمور في نصابها.

<sup>(</sup>۱) من مثنوی لیلی والمجنون لظامی ( خمه ، ص ۲۷۷ — ۲۷۸ ) .

وفى يوم الاثنين الحادى والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة أربع وتسعين. وخسمائة ، جهز مياجق قلب الجيش ، ولبست نساء خوارزم الدروع ، فكانت كل امرأة منهن تهزم خسين عراقيا . ولكن العراقيين هزموا القلب وعلى رأسه مياجق ، ثم انشعل العراقيون بجمع الأسلاب ، فاستفلت زوجة مياجق هذه الفرصة وأتتهم من ظهورهم ، بينها عاد مياجق للقتال فانهزم العراقيون ، وأمعن النساء فيهم تقتيلا بصورة لم تكن في الحسبان .

ثم هاجم الملك أوزبك و ككجة وناصر الدين آغوش مدينة زنجان ، وأغار مياجق على هذان بتحريض من دار الخلافة وكانت قد أغرته على ذلك ، قائلة : « إن خوارزمشاه ليس إلا حاكما من قبلنا ، أما شمس الدين مياجق فهو نائب أمير المؤمنين على الإطلاق ، وهو محافظ الثغور وملك الآفاق إسكندر الزمان ، وبطل العمالم الذي يشبه رستم في الفتح والظفر على الأعداء » . وفي يوم الخيس التاسع عشر من رجب سنة ٩٥ نول الملك مياجق في صحراء « تير بنجرد » فذهب أئمة همذان للقائه ، فجلس أمامهم وسألهم عن أحوال همذان . فلما سمع أخبار المظالم ، صب اللمنات على الظالمين وقال : « سنصلح ما ارتكبه الآخرون من ظلم وتخريب ، وسنيسر قوانين من سبقونا من الملوك العادلين ، فليبشر الأثمة الرعية بذلك على لساننا وليستميلوه » .

[ أبيات فارسية في الاصل(١) ، ترجمتها : ]

لا يبدى الفلك أفعالا طيبة ،

إلا بعد أن يظهر شروراكثيرة ...!

- \_ ولا یجنی زارع ثمرا ، الا حتم الداد الداد

إلا بعد تحمل المتاعب وبذل الجهود . • !!`

<sup>(</sup>۱) من مثنوی خسرو وشیرین لنظامی( خسه ، ص ۷۷ ) .

ولا يعرف قيمة الورود والزهور ،
 إلا من قاسى ما فيها من أشواك ١٠٠٠!

وفي يوم الجمعة المشرين من رجب سنة ٩٥٥ قرى، فرمان خوارزمشاه محضور علاء الدولة (١) . وأثمة همذان . وقد كتب فيه : « إن الملك العادل ، الفاتح المظفر الحاجب الأعظم ، ملك أمراء الشرق والغرب ، شمس الدين ظهير الإسلام والمسلمين ، قائد الجيش الغازى ومحافظ الثغور « مياجق » هو ظهير أمير المؤمنين وعبدنا ، وقد اتضح لنا عدله فاستقر رأينا على أن يكون نائبنا على جميع بلاد العراق ، وأن يباشر كل ما كان لنا من حقوق قبل ذلك ، وأن يخضع له الحكام والقضاة وغيرهم من العال » كما قرأوا في نفس اليوم ، المنشور بتولية « حسام الجاندار » واليا ، فارتكب هذا الوغد الحقير من المظالم ما يستنكف عن فعله الملحد والكافر ؛ لأنه لم يبق قط على دماء المسلمين وأموالم ، ولكن مياجق احتال عليه وقال له : « سأزوج ابنتي من ابنك » .

ثم أحضر القضاة والأئمة ، ولم تكن له بنت ، فعقدت الخطوبة على مجهولة ، وأ نفق حسام فى هذه الخطبة عشرة آلاف دينار ومائة حمل من أنواع الملابس والمأكولات . وفى اليوم التالى أرسل حملا من الذهب بمثابة مهر للبنت . ولكن هذه المصاهرة كانت ضربا من المحال والهباء . وليس ما أنفقه حسام فى هذه الخطبة معادل لما ارتكبه من ظلم فقد استولى على أموال القضاة والأثمة بغير حق ، وأعطاها لغير مستحق ، و بذلك حمل الخزى والنكال فى الدنيا ، والوزر والوبال فى الآخرة واستحق يذاب جهنم .

مثل: « أُخْسَرُ الناسِ من أُخذَ من غير حقي وأعطى غيرَ مستَحِق (٢<sup>) »</sup> -

<sup>(</sup>١) لايملم على وجه التعقيق من هو علاه الدولة ، ولعله يقمد مجد الدين علاء الدولة .

<sup>(</sup>٢) نق ورفة ١١ (١) ٠

وأخـيراً قتله خوارزمشاه ، ونـكل به ليـكون عبرة للناس ، ومانت . زوجته كمدا ، وصار ابنه فقيرا معوزا .

> [ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ] - لم يستفد شخص قط من الظلم ، ويستمر الحال على هذا المنوال ، ما بقيت الدنيا ...!!

وشرع جند مياجق فى النهب والإغارة ، وأنوا على كل ما فى [ س ٣٩٨] ولاية همذان ، وامتدت غاراتهم إلى كرمانشاه وحدود أبهر وزنجان ، وحلوا كل ما وجدوه من متاع ، ولم يتركوا شبئاً قط ، فصارت تلك البلاد خاوية على عروشها ، وتجاوز ظلمهم كل حد ، وأسلموا الناس للهم والنم ، وتمثلوا بهذه الأبيات :

[أبيات فارسية في الاصل، ترجمتها: ]

إذا لم يكن لديك شيء فجاهد قليلا ،
 لأن الشخص الشعدم لا يساوى شيئا .

والغن هو من يملك قلباكريما ،
 ولا ينسى جمع الدراه (۲)

--- فالإنسان ما عاش محتاج إلى الطعام ، وهو ضيق القلب ما دام معوزا .

فانفق ... وتمتع ... ولا تدع ذلك للفد ،
 فقد يأتى الغد بالفقر وبما يكدرك ...!!

ونهب شمس الدين مياجق خيرات العراق ، وادعى السلطنة فيها ، وتنقل فى أطرافها . ولما لم يبق شىء على وجه الأرض ، حفر بطنها واستولى على ما فيها من دفائن ، وبهذه الوسيلة جمع ثروة طائلة ، واستولى على العراق جميعه فى مدة

<sup>(</sup>۲) دشه ، س ۱٤۲۷ س ۱۹ ، ۱۵ .

وجيزة . وإن المظالم التي ارتكبها هو وأتباعه لم تحدث على أيدى الكفار والأبخازيين والترك الخطائيين والصليبين ؛ فقد نزعت من قلوبهم رحمة الإسلام ، فكانوا يريقون المدارس بصورة فكانوا يريقون المدارس بصورة لا يجيز الحجوس والنصارى واليهود والوثنيون أن تصيب بيوت النار والكنائس ومعابد اليهود وبيوت الأصنام . وسَنَّ هؤلاء الظالمون قانونا في العراق بمصادرة المدارس والمساجد وأموال العلماء فكانت هذه البدعة و بالاً عليهم .

مثل : « لحوم العلماء مسمومة » .

وأخيراً جمع ملك الأمراء جمال الدين اى ابه وأمير العلم وبعض الأمراء أربعة آلاف فارس ، واستدعوا الأتابك أبا بكر ، وتفلبوا على مياجق في نواحى «قِها» — فاستقام لهم العراق ، وقضى الأتابك ذلك الشتاء في الرى .

وفى تلك الأثناء غدر به « صدر الدين بن الوزان » ، فقد كان لدى الأثابك عدد قليل من الجند ، لأن أغلب جنده تفرقوا لجمع الخراج ؛ فأخبر الأثابك « أن خوارزمشاه سيقوم أثناء الليل بحملة ، وأنه استطاع [ س ٣٩٩] أن يسيرسريعا من دهستان إلى دامغان ، وأنه واصل السير فى الصباح لينهى أمر السلطان طغرل ، وينبغى لذلك الحيطة والحذر » . واضطرب جيش الأتابك لحذه الأخبار وكان الوقت شتاء ، فأخذ الجند يهربون من منازلهم ، وذات ليلة وقع اضطراب فى المدينة ، فركب الأتابك وتوجه إلى آذربيجان و بهذا استولى الخوارزميون على العراق مرة ثانية . وجاء جند مياجق إلى الرى ، وعادوا سيرتهم فى الظم فعلم خوارزمشاه بهذه الحالة وأسرع إلى العراق . ولم تمكن لمياجق فى الظم فعلم خوارزمشاه بهذه الحالة وأسرع إلى العراق . ولم تمكن لمياجق طاقة على مقاومته ، فشرع فى النهب السلب ؛ ثم سلك طريق « دينور » . طاقة على مقاومته ، فشرع فى النهب السلب ؛ ثم سلك طريق « دينور » . « وليشتر » ، فاقتنى خوارزمشاه أثره . وحينها اقترب منه ، أهلك مياجق جميع

الحيوانات ، وألتى بأمنعته فى الماء ، وتوجه وحيدا إلى الرى ، وتحصن بقاعة «أردهن » . وظل خوارزمشاه يقتنى أثره حتى عجز عن المسير ووقع أسيرا ، وقتل خوارزمشاه جميع أنصاره وأعوانه . فاجتثت بذلك جذور الفتنة والظلم (۱۱) ، وكان جند خوارزمشاه يحملون فى كل مرة الغنائم من العراق ، ولكنهم فى هذه المرة لم يجدوا شيئاً للمسلمين يمكن أخذه ، فانصرفوا إلى قزوين واستولوا على غنائم كثيرة من ولايات الملاحدة المخاذيل (۲) ، وتركوا المراق خرابا يبابا حتى لم يعد فيه مطمع لطامع .

ولما توجه خوارزمشاه إلى خوارزم غضب على وزيره (٢) ، لأنه كان يحمى مياجق ، وأوعن إلى الملاحدة بقتل هذا الوزير (٤) ثم شنقوا مياجق وعلقوه مقلوبا من رجليه ، وصار خوارزمشاه يذيع فى المدينة أن كل كافر بنعمة سيده ، سوف يلتى نفس المصير ، ولكنه هو أيضاً ابتلى بكفران نعمة سيده طغرل فلم يكن بين موته وموت مياجق أكثر من شهرين (٥) ، فاستراح العراقيون وأمنوا شر الأعداء ، وأظهروا الفرح والسرور .

بعد ذلك حاربوا الملك أوزبك وككجة وبعض الخوارزميين الذين كانوا في العراق وتمكنوا من طردهم. وفي هذه الأثناء لحق بأوزبك [س٠٠٠] الأتابك أبو بكر فقد حضر من آذربيجان، وتوجه إلى إصفهان، واقتسم الملك معه ؛ فأعطى الملك أوزبك همذان. وكان ككجة في الرى. وكان الأتابك قد صادفه مرة فأخذ يقول له: « إني لا أعبأ بالأتابك ؛ لأنه كان معتزا بقوته

<sup>(</sup>١) داك في ربيع الأول سنة ه٩٥ ( الظر ابن الأثير ، ج ١٢ ص ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر نفس ألمدر ونفس المفعَّة ، تاريخ جِمانكشاك الجوبي ، ج ٢ ص٤٣ – ٥٠

<sup>(</sup>٣) هو نظام الملك مسمود بن على ( انظر ابن الأثير ) .أ

<sup>(</sup>٤) في جادي الآخرة سنة ٩٩٥ ( أظر ابن الأثير ؛ تاريخ جهانــكشاي ج ٢ ص ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٥) توفى خوارزمشاه في وبعضان سنة ٩٦ ه • ١١ ، .

وشوكته ، معتدا بآلاته ومعداته ، كماكان شجاعا جسورا غير هياب ، يستطيع بمهارته فى القتال ، أن يخضع الثعبان الأرقم والأسد الهصور .

#### [ ييت عربي في الأصل]

سَلَكْتُ وَلَوْ مَا بِينَ آنيابِ أَرقَم وخُضْتُ ولو ما بين كُنَّى غَضَنْفَرِ كَا كَان شجاعا مبارزا خبيرا بأمور القتال وأنواع الأسلحة ، يستطيع أن يجعل العتاة ، يجنون أمامه فى ذلة وخضوع ، كأنه النمر يجيئه الثعلب فى حقارة ومسكنة ، وكان الجنود منقادين له ، مطيعين لأمره ، يسيرون على نهجه و يقدرونه حق قدره .

وكان يقول كل يوم: إن الملك ليس وقفا على آل ساجوق من أمثال طغرل وسنجر، ولم يدم لها، وقد صرع الفلك خوارزمشاه وأودعه الثرى، فإذا زال الملك عن آل ايلدگر فأية غرابة في هذا ؟!.. و إذا تركوا لي مااستوليت عليه مجد سيفي فهو المراد و إلا فاتلناه، وليكن ما يكون.

مثل : « الليل حبلى ليس يدرى ما يلد $^{(1)}$  » .

[ مصراع فارسي في الاصل ' ترجمته . ]

آلايالي حبالي ... فلننتظر ماذا تلد ..؟!

وقد نويت المدل وأخترت طريق الحق ، فليس بمزيز على الله أن يجمل التاج من نصيبي .

<sup>(</sup>۱) من مزدوجة لأبي النصل السكرى المروزى ترجم فيها أمثالًا النمرس ( بثبمة الدهر ، ج ؛ ص ٢٤ ) وصدره : أحسن مان صنة الليل وجد .

[ أبيات فارسية في الاصل(١) ، ترجمها : ]

... كثيرا ما يبدو الفأل من قول عابر ،

فإذا مرت الآيام صدق هذا الفأل .

فكيف تعرف أنه هو نفسه صاحب هذا الفأل ...؟

> وإن الفأل ليسوء إذاً كنت سيء الظن ، وإذا قلت خيرا ، جاء فألك حسنا ...١١

فالدنيا نصفان: نصف للذكر الطب، ونصنها الآخر للتمتع بالسعادة والهناءة ...!!

ولم تَفِ الدنيا لإنسان قط.

حَكَمَة : « الدُّنيا ظلُّ الغَمَامِ وحُلْمُ النِيَامِ ، والعسلُ المشوبُ بالسُمِّ ، والفَرَّجُ المَوْصُولُ بالغَمْ (٢) » . [ 10 ]

وكان الأتابك في إصفهان كمادته المعهودة - يشتغل بالشراب والأنس ، ولم يكن يتفقد أحوال الدولة قط ، بينها كان ملك الأمراء جمال الدين اى ابه مُينَظِّم شنونه ، فكان هو الحاكم الفعلي المسيطر على جميع شنون الدولة ، وكان يتمتع بكل أسباب العز والنصة , ولما كان كُـكجة صهرا له ، فقد كان يطمئن إليه . ولم يكن ما حدث ليخطر على بال أحد .

حَكَمَة : ﴿ تَفَقَّدُ أَمرَ عدوِّك قبلَ أَن يَمْتَـدُّ باعُه ، وَيطُولَ ذِرَاعُه ، وَتشْتَدُّ شَوْ كُتُه ، وتَحْتَدَّ شَكيمتُه ، وعالجُه قبل أن يُعضِلَ داؤه ويَعْجَزَ دواؤه (٢٠٥٠).

وصفوة القول أن كُلَجة قد عظم شأنه، ولم يكن للأتابك جيش،

<sup>(</sup>۱) مثنوی خسرو وشیربن لنظای (خمه ، ص ۹۶ ) .

<sup>(</sup>٣) نفس الصدر ورقة ٢١ (١) (٢) فق ورنة ٧ (ب) .

فكان يقول على ملأ من الناس: « إننا لن نقاتل ككجة ، و إما نذهب إلى همذان ، فإذا أتحد معه الملك أوز بك ، اهتممنا بالأمر ، وأخذنا حذرنا ، وإلا فمن هو ككجة ...؟! » سرعان ما نناقل الناس هذا القول ، فكان كل شخص بود التقرب من ككجة ، ينبئه بهذا الخبر قائلا : « إن الأتابك لا طاقة له بمقاومتك ، فضع بدك على المُلك ، لأنك أنت الغالب المظفر في العراق » .

[أبيات فارسية في الأصل ١١٠ ، ترجمها : ]

لا تقل ما لا يليق أمام الخصوم والاعداء ،
 بل لا تقله أمام أصدق الاصدقاء '...!!

\_ واحذر أن تقول سرك لاعز الاصدقاء ، وتخيل أنه قد يكون يوما ألد الاعداء ...!!

وإذا كنت فى خلوة فاخف سرك عن الحيطان ،
 فقد يكون خلف الحيطان آذان ...!!

وإذا استطعت أن تخنى هذا السر فى نفسك ،
 فلا تفكر فى إذاءته وإفشائه .

ولا نظن أن السر يمكن حفظه ثانية ،
 غير اك بلا ربب أن تمسك عن قوله .

فدواه أكان صديقك عالما أم جاهلا ،
 لا تسلم بضاعتك لشخص غير مخلص .

وإذا غرست شجرة فاغرسها فى توبة صالحة ،
 بحيث تأمل أن تجنى منها ثمار ما زرعت .

وقل الكلام في موضعه حتى يصير
 اك من ترداده ذكر حسن في النهاية .

فلما تحرك الأتابك من إصفهان ، تحول أكثر الجيش إلى كحكجة ،

[ س ۲۰۶ ]

<sup>(</sup>۱) من مثنوی خسرو وشیربن لنظامی ( خمله ، س ۱۳۹ ) .

فلما وصل إلى همذان ، لم يهدأ بال ككعبة ، وصم على الهجوم عليه ليلا ، ولكن الأتابك أسرع بالتوجه إلى آذربيجان وتخلف الجيش عنه .

أما عن عقله وكفايته ورأيه وعلمه و إنعامه وعطائه وسيطرته وجهاده فمن الأفضل ألا أتمرض لها كثيراً .

[ بيت فارسي في الأصل ، ترجمته : ]

ـــ ألم تر قط حمارا سعيد الحظ

فتأمل قليلا .. فالماك على هذا ألمثال تماما

ولما انهالت عليه النعم، واستقر له الملك، تركه لأشخاص غير لائقين، فاستبد « مُنْكُل » (١) و « يواش » و « جغان » وأمثالم بمرش السلاطين. و إن اللسان ليتعفف عن شرح ظلم هذه الجماعة، لأن في هذا مدعاة للعار. و إن ما بتي من خبر قليل في العراق ، إنما يعود فضله إلى « ايتغمش » الذي كان ينادى بالإصلاح ويكثر من البذل. وقد تمثلت في سيرته العدالة وصلاح الدنيا. ولكن نعيم الحياء يكدر بوجود هؤلاء الفراعنة، لأنهم كانوا يحتلون مناصب الوزراء والأمراء، ولا أدرى ماذا أقول فيهم ولا كيف أذكر أساءهم.

## [أبيات فارسية في الاصل، ترجمتها:]

- لقد أصبح ماك العراق مضطربا ،
   ولم يبق فيه أى أثر للحياة ،
  - ــ وصارت لرؤساء العراق جميعاً سمعة سيئة تجرى على الالسنة .
- وقد انقضت مدة طويلة ،
   منذ قيضت السهاء للفسدين أن يأخذوا مكان الصالحين ...!!

<sup>(</sup>۱) هو من ممالیك أبی بـكر الأنابك ، استولی علی بلاد الجبل وإسبهان وغیرها ( ۱۱ ج ۱۲ س ۱۹۴ ) .

فكم من أموال استولوا عليها ...!! وهل يستطيع أحد أن يصدق أنهم ماوك وأنهم أصحاب جاه ...؟! إنهم يأكلون الأخضر واليابس، ويلتهمون الخضرة من الصحراء، ويسطون على خبز الفقراء اليابس.

وقديماكان الجند من المسلمين ، وكانوا يلومون الصوفية ، لكي يبيحوا لهم أن يستولوا على كل ما يجدونه . وأما الآن ققد أصبح مباحا للأتراك وجنودهم ألاً يبقوا على شيء قط في العراق ، وأن يستبيحوا دماء المسلمين وأموالهم ، وزال كل ماكان للدراويش من حرمة .

#### [ بيتان فارسيان في الاصل، ترجمتهما : ]

- ـــ فى الوقت الذى لا تملك فيه العيون إلا الدموع ، لا يمكن لشخص أن يطني منار الآلم .
  - فعيون الناس حقيقة ، غرق فى الدموع ،
     ولكن هذه الدموع قد جفت فى مآقيهم ...!!

فليبق الله تصالى الملك المظفر ، صاحب القران وظل الرحمن ، الذى أوصل نفسه بالاستقلال إلى منصب السكال ، وتزين بزينة العدل ، وتحلى بحلية الحكة ووصل إلى المراتب العلية ، والمدارج السنية ، وصار جديرا بالتاج والتخت ، والإقبال والبخت ، وأظهر أزهار العدل فى حديقة العلم والفضل ، وتحلى بكال السكفاية وجمال السكياسة ، وهو سيد العالم السلطان الأعظم والملك المعظم ، مالك رقاب الأم ، مولى العرب والعجم ، سلطان السلاطين ، المؤيد بتأييد رب العالمين ، الواتق بنصر الله ، الحاكم بأص الله ملاذ الثقلين ، وارث ملك ذى القرنين ، أبو الفتح كيخسرو غياث الدين . وليجعله الله وارثا لهذا الملك ولينشر عليه راية دولة ، لأن العراق تذكار من طغرل وارسلان ، وسنجر وسلمان ، وملكشاه وألب ارسلان ، وليقيض الله لعظمة حظه النضير ،

أن يصقل الدنيا من صدأ الخريف ، وأن يملأها بالربيم اللطيف .

وقد نظمت أنا مؤلف هذا الكتاب القصيدة التالية في مدح هذا السلطان :

### [قصيدة فارسية في الأصل، ترجمتها:

- ـ يا من وجودك تصلح الدنبا،
- ويا من تقر بفضلك الأفلاك.
- ــ ويا من بيدك زمام الأمور ، و نفضل رأمك تنفذ الاعمال.
- \_ لقد قيسلت الشمس عتسك،
- مرات عديدة إظهارا للطاعة والخضوع .
- ــــ إن الأرض قد أخضعت السياء وسمت علما ، وها هو حصانك يتخذها مطية له.
  - ــ وهو يتخذ من الهلال حدوة لحافره، وبجعل الشمس تقبل مساميرها .
    - ــ إن إقبال حظك يقر بأنك معجز،
  - وإن من ينكر ذلك لعاجز لا محالة .
    - ــ وإن عمائم أعدائك لتتناثر أكداسا على تراب أعتابك
  - \_ وإن شائك ليطلب منك الأمان، حتى لا تجتث جذره من الارض ببطشك.
    - وإن البلابل لتصدح في الرياض ، بآيات المدح منشدة صحائف كرمك .
    - \_ وقد عائم مدخَّك الطيور َ جميعها ، أدام النغات الموسيقية الختلفة عناقيرها .

- - \_ إن ذاتك العاطرة مرأة من العيوب، وإن عرضك الطاهر بعيد عن الدنس.

- [ ص ١٠٤]

- \_ و يَقْشُصِر العقلِّ عن إدراك مدى حزمك ، و مو لهذا يتتبع جلائل أعمالك .
- \_ وأنت لست محتاجا إلى السعى ، لان إقبال حظك قد يسر لك كل الصعاب والشدائد .
  - لقد تقرر مملك الدنيا ـ حتى
     سواحل البحار ـ لغياث الدين الملك العادل .
- فإذا كانت عين السوء قد أصابتك بعض الوقت ،
   فإن للفلك في ذلك أسر اراخفة (١).
  - حتى يهبك فى كل لحظة سعادة ،
     ويؤثرك فى كل آونة بلطف .
  - وأى عجب ؟ ١ .. لقد حطمت جميع القوانين ،
     واكتسحت تماما جميع الاسواق والميادين .
    - \_ وإن المدينة لتنوق إلى رؤيتك،
      - لتعم السعادة جميع أرجائها .
    - ومدينة قونية قد تجددت مرة أخرى ،
       واستظهرت عمراتك الرفعة .
    - فقل للامن أن ينير الارجاء بنورك ،
       وقل للعدو أن يأخذ الإدارات باسمك .
      - \_ وقد تاق إليك عرش طغرل، فصار يكتب إلىك الرسائل.
    - إن الفلك الدائر لم يَجُد بملك عادل مثلك ،
       في دوراته المستمرة .
      - \_ فيا أيها الملك ... إنى عدك،

الذي يديم لك الدعاء بالخير ...!!

<sup>(</sup>۱) يشير في هذا البيت إلى هزيمة كيخسرو على يد أخيه ركن الدين سليمانشاه وفراره واغترابه من سنة ٩٦، وما بعدها) . واغترابه من سنة ٩٦، وما بعدها) . (٣٦) راحة الصدور

- ويطلب لك العز والجاه في صلواته ،
   ويدعو لك السعادة عند إفطاره .
  - ... ولقد نظمت شعرا جميلا رائعا ، أحمَر ً زهرُ الرمان خجلا منه .
- فهل يخنى عليك أيبا الرئيس العظيم ،
   قدر خدماتى لك ؟!...
- ــ أدعو الله ... ما دامت السحب تمطر على الأرض ، وما دامت الخضرة تكسو قم الجبال ...!!
  - وما دام النرجس ينبت وسط الحشائش ،
     وما دامت الأشواك تنبت وسط الورود ...!!
    - وما دام الفلك يطعن أعداءك ،
       فتستقر أسنة رماحه فى قلوبهم وأرواحهم ،
      - ـــ أدعو الله أن يجعل عمرك فى سعادة دائمة ، حتى بجلو عن الدنيا صدأها ...!!
        - وها هو عدوك يذهب من الدنيا ،
           محملا بأثقال من الهم والحزن ...!!

# فصل فى ذكر آداب المنادمة وشرح لعبتى الشطرنج والنرد<sup>(١)</sup>

لا يخنى على الرأى الأعلى المشرق للسلطان عظيم الدهر، أبى الفتح [س ١٠٠] كيخسرو بن قلج ارسلان — خلّد الله ملكه — ( وهو الذى تعد الشمس قبسا من نوره، وهو أكثر الناس معرفة بالأمور ) أن منادمة الملك ومجالسته أمر عظيم وعمل خطير، لأن النديم شاهد على عقل الملك، و برهان على فضله .

والإنسان بفطرته الطبيعية يميل إلى اقتباس أخلاق جليسه . وقد قيل .

## أ بيت عربي في الأصل]

عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدى(٢)

فلا غرابة إذا تحلي الإنسان بكال العقل ، وتزين بجال الفضل ، لأنه يتأثر بمحاسن جليسه ومساوئه ، وحسنه وقبحه . وإن الحيوان ليتمتع كذلك بنفس هذه الخصائص ، فإذا تزوج حيوانان ، فإن كل واحد منهما يتأثر بطبع الآخر. فتتعلم المهر من الحصان ، كما يتعلم البعير من الجمل . وأثر الصحبة وخواصها أشهر من أن نطيل الحديث فيها .

و بناء على هذه المقدمات ، كان للملوك السالفين رجال مصطفون وجلساء مجرئون وندماء مختارون .

حَكُمَةَ : ﴿ إِذَا نَادَمْتُ اللَّوْكُ فَتَوَخُّ جَمِيلَ الاحترامِ ، وتَوَقُّ سبيلَ

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة الأصلية ، ولكن هذا الفصل خلو من أي شيء يتملق بالنرد .

<sup>(</sup>٢) المراجم: في رواية أخرى لهذا البيت :

عن المرء لآ تسأل وسل عن قرينه فسكـــل قرين بالمقارئ يقتدى

الاقتِحَامِ ، ولا تَبْتَدِئُ بالمقال ، ولا تَنْبَسِطْ فى السُوَّال ، فمن انبسط فى مجالسِ الملوكِ حُطَّ من مَحَلَّه ورُتْبَته واسْتُخِفَّ بحقَّه وحُرمتِه . فإذا تكلَّمُوا فأقبِلْ عليهم بوجِيك ، واصْغَ إليهم بسميك ، وَوَكُلْ بشفاهِهم ناظرك ، واشْغَلْ بخدَمتِهم خاطِرَك ، واستَمعْهُ استاعَ مستبشرٍ به مُسْتَطْرِفٍ له (١) » . [ص ٢٠٦]

وينبغى أن يكون النديم حسن الوجه طيب الخلق حتى لا يمل الملك رؤيته .

مثل : « حُسنُ اللقاء يَزِيدُ في الإخاء » .

وقد قيل إن النديم هو الشخص الذي يكون لائقا الوزارة ، وينبغي أن يكون عظيام بذب الأخلاق ، متحليا بأنواع العلوم ، له إلمام بمختلف الفنون ، مُطّاها على تاريخ الملوك حافظا للأشعار ، عالما بآداب الملك في وقت الحفل والحرب والأكل والصيد ، حتى يلقن الملك في كل وقت – المُلَح والطرائف ، ويعلمه المراسم والتقاليد . كما ينبغي أن يكون بما امتاز به من كال العقل وغاية الفضل قادرا على ضبط نفسه بين من لا يعرفهم ولا يعرفونه ، وأن يجتهد في معرفة اختلاف أهواء الناس . والوقوف على مدى فهمهم وعلمهم ومقدار كياستهم إنما يتوفر بثماني خصال :

- ١ الرفق والحلم .
- ٢ ــ صيانة الذات ومعرفة النفس .
- ٣ ــ طاعة الملوك في تجرى رضاهم.
- ٤ مراعاة حرمة الصديق بمعرفته جيداً ، وعدم إفشاء سره .
  - دقة الشخص في كتمان سره وأسرار الناس.

<sup>(</sup>۱) د فق ، ورقة ۱۳ (ب) .

٧ — القدرة على حفظ اللسان ، والتحدث بقدر الحاجة .

٨ - أن يجعل المرء شعاره الصمت فى المحافل.

ولا شك أن كل من يتحلى بهذه الخصال الثمانية ، يصل إلى تحقيق مآربه ، ويظفر بعظائم الأمور .

#### [ بيت عربي في الأصل ]

بِقَدْرِ السَّكَدُّ تُكُنَّسَبُ المَعَالَى وَمَنْ طلبَ الهُلَى سَهِرَ اللّيَالِي وَمَنْ طلبَ الهُلَى سَهِرَ اللّيَالِي و بنبغي أن يكون النديم ملما بأنواع العلوم فيتخذ السكتاب أنيسه .

مصراع : « وخير جليس في الزمان كتاب  $^{(1)}$ .

لأن الإنسان يهتدي بالكتب، ويستطيع أن يلتمس فيها اللذة والمتعة .

مثل: « نعم المحدث الدفتر α .

كذلك يجب أن يظفر الإنسان بحظ وافر بمـــا تحويه الــكتب من جد وهزل، فقد قيل:

### [ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

الهزل طول الوقت يذهب كرامة الناس ،
 والجد المتواصل يزهق أرواحهم .

ومنذ وجدت الدنيا فإن كل ما يصدر عن بنى آدم من كلام ، هزلا كان أم جدا ، لا يخلو من حكمة إذا دقَّقت النظر فيه ، ومتى قرأه الخواص والعوام ،

<sup>(</sup>۱) صدره : • أعز مكان فى الدنى سرج سابح · . والبيت للمتنبى ( الديوان طبع بيروت ص ٥١٧ ) .

فإن نتائج هذه الحيكم ترسخ وتثبت بالتدريج فى أذهانهم وقلوبهم . وقد قيل إن فى جبال الهند ، أدوية تحيى الموتى . وتفسير هذا القول ، أنهم قصدوا بالجبال « العلماء » وبالأدوية « كلامهم » وبالموتى « الجهلاء » الذين يحيون باستماع هذا المكلام ، ويجدون فى العلم حياة أبدية . وقد أوصل بعض العظاء هذه الحكم إلى الأسماع بروايتها على ألسنة الحيوان والبهائم ، ورواها بعضهم عن طريق العاشق والمعشوق ، مثل ليلى والمجنون ، كا رواها أناس آخرون بطريق الأوزان البراقة والأشعار الخلابة .

وقد رتب أمر المُلك الذي عليه مدار العالم ، ويُعد مطاوب الكبار من بني آدم ، في صورة عدة قطع خشبية ، ليمرف الخواص الحكة في ترتيبها ، ويصرف العوام يومهم في اللهو بها ، وهي عبارة عن الشطر بج والنرد . وقد وضعوها ليلعب بهما الندماء مع الملوك ، وليعلموهم كيف ينبغي أن يقسم الجيش إلى جناح وميمنة وميسرة . وكما يعد الخصم العدة والعتاد في ناحية ، فإن خصمه المقابل له في الناحية الأخرى ، لا يكون غافلا عنه ، ويكون كلاها حازما في الحرب . وقد اخترع حكماء الهند هذا الشطر بج وأهدوه إلى أنو شروان العادل ، فكشف بزرجهر سرة ، وزاد عليه بابا ، ثم أهداه أنو شروان إلى قيصر الروم ، فأعمل حكماء الروم أذهانهم فيه ، وزادوا عليه هم أيضاً بابين . [ س ٢٠٨ ] وغين نبين في الأبواب الأربعة التالية على سبيل الاختصار — طرق اللعب بالشطر بج ، حتى يتسلى به في خلوته ، ملك العالم وسلطان بني آدم غياث الدنيا والدين أبو الفتيج كيخسرو بن قلج ارسلان — خلد الله ملكه .

# الشطرنج الذي وضعه حكماء الهند(١)

أعد حكماء الهند رقعة مربعة من ثمانى خانات طولا وعرضا ، ورسموا عليها أربعة وستين مربعا بالتساوى ، وجعلوا فيها ثمانى قطع ومثلها من البيادق ، وطلوها بلونين من كلا الطرفين ، وأجلسوا الملك والوزير فى القلب ، وأوقفوا فيلين على الميمنة والميسرة ، ووضعوا بجانب الفيلين حصانين من الجانبين ، وجعلوا الرخين فى الزاويتين ، وصفوا أمامهم صفا من العساكر . وعلى هذا النحو يستعد المتنافسان من الجانبين للمباراة .

| 5      | فيع  | ल्   | eçir | બાદ  | فيل  | ૡ૽ૼૼ | છે          |
|--------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| ૠૢૼૼૼૼ | بيق  | بينق | ૠ઼૿  | చ్లా | بينق | ૡૣઌ  | <u>డ్డి</u> |
|        |      |      |      |      |      |      |             |
|        |      |      |      |      |      |      |             |
|        |      |      |      |      |      |      |             |
|        | ·    |      |      |      |      |      |             |
| بيق    | بيدق | بيدق | بىدق | بيتى | ميدق | ببيق | بيدق        |
|        |      |      |      |      | فيل  |      |             |

ملاحظة : عربنا الكليات الفارسية على هذا النعو :

فرزين : تعريبها : وزير شاه : تعريبها : ملك

پیاده : تعریبها : بیدق

<sup>(</sup>۱) ارجع في ذلك إلى كتاب تاريخ الشطرنج ص ٢٢٠ وما بعدما . A History of Chess by (H. J. R. Murray, Oxford, 1913).

وطريقة سير هذه القطع، أن يسير كل رخ في الزوايا في خط مستقيم، وأن يضرب كل ما يستطيع ضربه ، وأن تسير الأفراس عبر مربعين : إما فوق بيدق الرخ ؛ و إما في مكان بيدق الملك والوزير . وعلى هذه الصورة يهجمون ويضربون. وأما الفيلة فتسير في خط منحرف ، فتترك مربعا وتستقر في الثاني ، وتضرب بقدر ما تستطيع ، بينها يسير الوزير في الزوايا ، ويضرب بأنحراف من كل جانب من الجـــوانب الأربعة ، ويتنقل الملك من مربع إلى آخر في أية ناحية يريدها ، ويضرب . ويسير البيدق في خط مستقيم ، ويضرب بانحراف كالوزير في المربعين الأعليين ، ولا يجوز أن يذهب الملك إلى مربع ، يمكن أن تضربه فيه آلة من هذه الآلات ، لأنه إذا جاء رخ في مقابل الملك ، لزم أن ينُّعب الملك . وإذا لم يكن الملك مربع في الشطر نج مثلا ، وكانت جميم المربعات التي حوله مستغرقة ، أو إذا خلا مربع وكانت آلة من آلات الخصم تستولى عليه ، فيكون الملك في حكم الميّت ، رغم بقاء جميع آلاته ، إذا لم يستطع اللعب بقطعة أخرى ، و يستطيع الخصم أن يستولى على جميع [ ص ٤٠٩ ] الآلات التي كانت للملك المغلوب. وإذا كان بين الملك والرخ آلة بحيث إذا لعب بها الخصم طلب الملك، فإنه يكون له من العراء الحادث لعبتان. ويحدث كثيراً أنَّ يطلب الخصم الملك بالفرس ، ويكون الفرس في مقابل الرخ أيضاً . فبالضرورة يجب أن يلعب الملك ، فيضرب الرخ ويسمون هذا « بالشاهرخ » وكل قطمة 'يقصد بها الملك ، إذا كانت في مقابل قطمة أخرى ، وضر بتَ بها فإنها تسقط دون مقابل، وكل بيدق من بيادق الجانبين يصل بالسير إلى نهاية المربعات التي بها قطع الخصم ، يصير وزيرا .

# الشطرنج الذي وضعه بزرجهر (۱) [س۱۱۰]

أعد بزرجمهر رقعة مستطيلة ، ورسم عليها أربعة وستين مربعا بالنساوى ، طولها ستة عشر مربعا ، وعرضها أربعة مربعات ، وجعل عدد أدوات اللعب ست عشرة أداة أيضاً . ويلاحظ أن لونها وخط سيرها وطريقة اللعب بها ، هى بعينها التى سبق شرحها فى الباب الأول ، ولكن ترتيبها على الجانبين كان بشكل آخر ؛ إذ جعل كل رخ فى زاوية ، ووضع الملك والوزير فى الوسط ، والفرسين أمام الملك والوزير ، والفيلين أمام الفرسين وصنف البيادق فى صفين أمام الفيلين ، وهى تسير فى اللعب والضرب على نفس قاعدة الشطرنج السابقة . وإذا أريد اللعب على هذه الرقعة بالكعبتين ، فإن أول لعبة تكون لمن يحصل على عدد أكبر ، فيكون له الحق فى أن يضرب أولا ، كا يكون مقيدا بنقش على عدد أكبر ، فيكون له الحق فى أن يضرب أولا ، كا يكون مقيدا بنقش الكعبتين . فإذا وصل إلى خسة ، فإنه يلعب بالمزير . وحينا تصل الكعبتان إلى أربع ،

| G.   |     |     | نازي | بيدق      |  |  |  | يدق  | بدق  |     |     | G. |
|------|-----|-----|------|-----------|--|--|--|------|------|-----|-----|----|
| وزي  | فري | فيل | بدق  | نا<br>ناد |  |  |  | بيزق | ببيق | فبل | فرس | 寸  |
| ملك  | فرس | فيل | ببذق | ىبدق      |  |  |  | بييق | بيق  | فيل | فيس | i  |
| 1.5. |     |     | سدق  | ني        |  |  |  | بدق  | بدق  |     |     | Ġ. |

<sup>(</sup>١) ارجع أيضاً إلى كتاب تاريخ المنطرنج ، ص ٣٤٠ .

فإنه ينبغى اللعب بالفيل. وإذا وصلتا إلى ثلاث، فإنه يلعب بالحصان. وإذا بلغ عدد الكعبتين اثنين، فإنه يلعب بالرخ. وأما إذا كان واحدا، فإنه يلعب بالبيادق. وفي حالة ما إذا وصل النقش إلى ستة فلا مناص من اللعب بالملك. فإذا لم يكن له مربع، فإنه لا يكون في حكم الميت، مثله في ذلك مثل الدوشش في لعبة النرد.

وكل أداة لا يكون لها مربع لا تشترك في اللمب. وإذا لم تكن أدوات الخصم جميعها في موضع الضرب، فإنه لايتمكن من الفوز بها حتى يظهر النقش، فإذا كان رخ الخصم في مربع، ويستطيع البيدق أخذه، فإن البيدق لايضر به، حتى يظهر نقش الواحد. كما أن كل بيدق يصل في السير إلى المربع السادس عشر يصير وزيرا.

# الشطرنج الذي وضعه حكماء الروم(١)

أعد حكماء الروم رقعة على شكل دوائر وجعلوا في مركزها حصنا ؟ [س ٤١١] بحيث أنه إذا واتت الفرصة الملك فإنه يستطيع أن يلجأ أثناء سيره إلى هذا الحصن ، حتى يأمن خصمه ، ثم يخرج ليواصل العمل . وقد رسموا حول الحصن

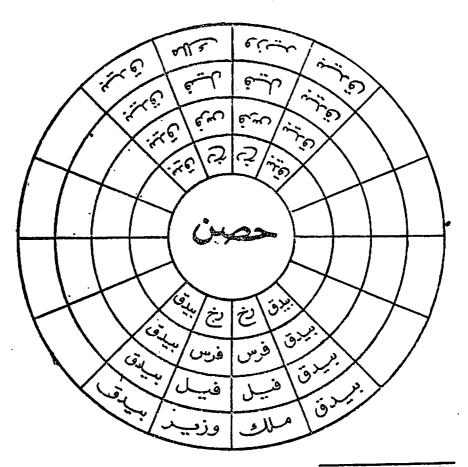

<sup>(</sup>١) أرجع إلى كناب تاريخ الشطرنج ص ٣٤٢ – ٣٤٣.

أربع دوائر، قسموها إلى ثمانية أقسام، فنتج عن ذلك أربع وستون خانة، ثم رتبوا آلات اللعب على الجانبين، فوضعوا الملك والوزير على الحافة، ووضعوا فيلين أمامهما، كما وضعوا الفرسين أمام الفيلين، وجعلوا الرخين بجوار الحصن أمام الفرسين، ووضعوا البيادق أربعة على الميمنة وأربعة على [ص١٢،] الميسرة على طول الجانبين. وفي هذا الترتيب يبدو القلب والجناح والميمنة والميسرة في صورة أظرف.

وأما طريقة اللعب ، فتسير وفقا لقاعدة الشطرنج القديمة . وكل بيدق من أحد الجانبين ، يصل في السير إلى خانات الخصم ، يصير وزيرا في مقابل خانته . فمثلا حينها يصل بيدق الشاه إلى الخانة الأخيرة لملك الخصم ، يصبح وزيرا ، ويكون الجميع على هذا النسق أيضاً . وتقف الفيلة الأربعة متقابلة ، ويضرب الواحد منها الآخر . وحينها يكون الملك في الحصن ، لا يضرب أحدد ولا يطرده أحد .

# الضرب الثانى الذى وضعه الروم

في هذا الباب زاد الروم على الشطرنج القديم ثماني أدوات: أربعة [ س١٠] أسود وأربعة بيادق، واختار بعضهم الإبل بدلا من الأسود. وقد أعدوا رقعة هي عبارة عن عشرة مربعات في عشرة مربعات، فتكون جملتها مائة خانة. وفي الزوايا جعلوا أربعة حصون، بالإضافة إلى المربعات المائة. والترتيب في هذا الباب يتبع أيضاً قاعدة الشطرنج القديمة، وكذلك طريقة السير والضرب هي

| تهمن |      |      |       |      |      |      |                    |      |      |      | Zar. |
|------|------|------|-------|------|------|------|--------------------|------|------|------|------|
|      | 7    | છ    | 33    | دايغ | وإي  | وزد  | فيل                | فيس  | ý    | 1mc  |      |
|      | ÷ትያ  | بيق  | ፧ኍ፟፟ጜ | بيق  | نيدق | ৼঢ়  | <del>፣</del> ዹ፞፞፞፞ | بيدق | بيدق | بيدق |      |
|      |      |      |       |      |      |      |                    |      |      |      |      |
|      |      |      |       |      |      |      |                    |      |      |      |      |
|      |      |      |       |      |      |      |                    |      |      |      |      |
|      |      |      |       |      |      |      |                    |      |      |      |      |
|      |      |      |       | •    |      |      |                    |      |      |      |      |
|      |      |      |       |      |      |      |                    |      |      |      |      |
|      | بينق | بيدق | بيدق  | بيدق | بيدق | بيدق | بردق               | بيدق | بيدق | ببيق |      |
|      | أسد  | رخ   | فرس   | فيل  | وزير | ملك  | فيل                | فرس  | رخ   | أسد  |      |
| سحعن |      |      |       |      |      |      |                    |      |      |      | بمحن |

بعينها الطريقة السابقة . ووضعوا الأسود فى زوايا المربع الأصلى . ويلاحظ أن الأسود تسير وتضرب فى الزوايا ، مثل سير الفيلة ، غير أن الفيل يتعدى خانة ويستقر فى الثانية بينها الأسد يتخطى مر بعين ويستقر فى الثالث ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الفيلة لاتلتقى ، بينها الأسود تتلاقى ويضرب الواحد منها الآخر .

أما الحصون الأر بعة التى فى زوايا المر بع الثانى ، فإن الملك إذا وانته الفرصة ، سار إلى واحد منها ، بحيث لا يخشى عليه إذا سار ملك الخصم محاذيا له . وإذا وقعت بجواره أداة من أدوات الخصم ، فإنه لا يستطيع ضربها ، إلا إذا أمن وخرج ؟ لأنه فى حالة استقراره فى إحدى هذه الزوايا ، لا يضرب أحدا ولا يطرده أحد ؟ إذ أن هذه الخانات التى تكون حصونه ، إنما تكون خارجة عن بساط الرقعة .

وفي هذين البابين اللذين وضعهما الروم توجد حكم عديدة . [س ١٤] فترتيب بساط الدائرة للمعركة ، يكون أحيانا مفيدا جدا وزاخرا بالحليم ؟ لأنه إذا تأملها شخص يجد القلب والجناح والميمنة والميسرة كلها ظاهرة ومعلومة . والحكمة في هذه الخانات التي هي بمثابة الحصون ، تبيّن أنه لامفر الهلوك من الأمكنة الحصينة ، خصوصا في الوقت الذي يكون فيه العدو منتصرا ، لكي يحتموا بها ، ويقيموا فيها ، حتى إذا صارت الأمور على ما يرام ، [س ١٤٤] خرجوا ثانية . وقبل استتباب الأمور لاينبغي أن يتحرك الملك في مكانه يثبّت أقدام جيشه في مكانها ، مند قيل :

[ مصراع فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

ليس لالف حمامةً قلب صقر واحد .

وعلى هذا ينبغى لملوك العصر أن يحتاطوا ، لأن فى هذا مصلحتهم ومصلحة رعاياهم . فلا شك أن ثبات الملوك إنما هو ثبات للعالم وأهل العالم .

وقد قال الحسكماء السابقون ـ قدس الله أرواحهم ـ : « إن مثل الملوك كثل مركز الدائرة فإذا استقر الحيط » . المركز في مكانه استقر الحيط » .

و إنمــا وضع الروم مر بعات الحصون هــذه ، لــكى يعلم الملوك أت الاحتياط واجب .

#### \* \* \*

وقد وضع الشطرنج القديم رجل حكيم ، كانوا يسمونه صصبة بن باهر الهندى (۱) وقصته طويلة . والمقصود هنا هو معرفة الشطرنج والحكة من وضعه ورغم أن فيه فوائد كثيرة ومصالح عديدة ، إلا أن الغرض الأساسي هو بيان أوضاع الحرب ، ولذلك وضعوا البيادق في المقدمة ، لأن الملك بجب أن يكون محيًّا بجيشه ، وأجلسوا الوزير بجانبه نظرا لمكانته ، وجعلوا الفيلين إلى جانبهما ليستظهرا بهما ، ووضعوا الفرسين بجانب الفيلين بدلا من الفرسان ، لكي يكرا ويفرا ويحاربا عوضا عن المبارزين ، وجعلوا الرخين في الطرفين حتى يهيئوا للمبارزين مكانا واسعا يتيح لهم أن يزاولوا عملهم فيسه بسهولة ويسر ، وسمحوا للبيدق أن يتحرك مربعا واحدا ، لأنه لايجدر به أن يقاتل فيبتعد عن الجيش . وكذلك الحال مع الوزير ، فقوته مستعدة من قوة الملك ، والملك يعمل وفقالرأى وزيره ومشورته . وينتقل الفيلان إلى المر بعين في الزوايا لأن بهما يتم الإحكام والتحصين ، فهما يقفان من بعيد ، ومحافظان على سائر العدد والآلات [ ص ١٠٥]

<sup>(</sup>١) يرد أسم هذا الرجل بأشكال مختلفة فى السكتب العربية والفارسية مثل صَصَّة وصِصة وصوصة وصوصة وصيصة وصوصة وصيصة وصوصة وعير ذلك. أما اسم أبيه فهو فى كل موضع • داهر • ( بالدال المبملة ) وليس • باهراً • كما ورد فى هذا النس ( ارجع إلى تاريخ الشطرنج ص ٢٦٧ . وللوقوف على حقيقة هذا الرجل ومعرفة أصله انظر نفس المصدر ص ٢٠٧ — ٢١٩ ) .

والحصان يسير فى مر بعين ، لأن الفرسان يجبأن يصلوا إلىأى مكان يستطيعون الوصول إليه . والجُندِئُ ( البيدق ) الذى يصير وزيرا ، إنما يصل إلى هذا المنصب ، لأنه حينا تكون له مثل هذه القوة فى الحرب ، وحينا يمتلك هذا التفكير السليم الذى يمكنه من التقدم أمام الجيش ، والمحافظة على نفسه ، وتخطى جميع الصفوف دون أن يهلك - يكون جديرا بالوزارة لامحالة .

و يجب على الشخص الذى يلعب الشطرنج، أن يجمل نصب عينيه قتل الملك فيجد في كل مرة حتى يلعب أحسن من سابقتها، وعليه كذلك أن يراقب كل أنواع اللعب، وينظر بإممان إلى جميع المر بعات ليتقن إصابة الأهداف.

والشطرنج هو لعبة الحسكاء وأرباب الفهم وذوى الخواطر السريعة ، فينبغى فيها الجهد لسكى يتقنها اللاعب ، لأن من يلعب رديئا ليس له عذر قط إلا العجز والإقرار بأنه لعب رديئا وقد رووا أن الخليفة المأمون كان يقول « إذا لعبتُ النرد وخسرت فإننى أقول: إن الحظلم يكن مواتيا. أما إذا لعبت الشطرنج وخسرت فا عساى أن أقول غير أننى عجزت عن أن ألعب حيدا فلعبت رديئاً» .

كذلك يتمثل العقل والرئاسة ، والملك والعظمة ، فيما اختاره خسرو پرويز إد أنه لم يلعب النرد مطلقا ، وإنماكان يتسلى بلعب الشطرنج . فقالوا له : « لم لاتلعب النرد؟! . . » فأجاب : « لأن الدنياكلما يجب أن تترقب عملا رائعا منى . وحيث أنى أنوى القيام بعمل فريد ، فقا اخترت لعب الشطرنج لأنه يتلاءم مع قوة الخاطر ومظهر الملك » .

وما أجمل ماقاله ابن الرومى<sup>(١)</sup> فى وصف الشطرنج .

<sup>(</sup>١) هو على بن العباس بن جريج ( انظر ترجنه في ابن خلكان في حرف العين ) .

#### [أبيات عربية في الأصل]

أرضُ مُرَبَّعَةُ حمراء مِن أَدَم مَا بَيْنَ شَخْصَيْنِ مَوْصُوفَيْن بالكَرَمِ تَذَكَّرا الحربَ فاحتالا لهَا شَبَهًا مِنْ غيرِ أَنْ يَعْبَثَا فيهَا بسَفْكِ دَم هذَا مُنِيرُ عَلَى هذا وذاك عَلَى هذا مُنيرُ وعينُ الحربِ لَمْ تَنَمِ فانظرُ إلى خيل (1) جاشَتْ بها هم مِنْ عَسْكَرَ بْنِ بلا طَبْلِ ولا عَلَمَ فانظرُ إلى خيل (1) جاشَتْ بها هم مِنْ عَسْكَرَ بْنِ بلا طَبْلِ ولا عَلَمَ فانظرُ إلى خيل (1)

فليبق الله تمالى شمس إقبال السلطان مشرقة ، فهو ملك بنى آدم ، السلطان الأكبر والمعظم ، كيخسرو ابن السلطان قلج ارسلان — خلد الله ملكه — ؛ وليبق ظل دولته دائما ؛ وليحفظ حظه الفتى من نوائب الفلك العتيق ؛ وليجعل عين السوء بعيدة عنه ، حتى يلتمس فى الشطر نج التسلية والنشاط والسرور .

و إنى أوصيه ألا يلعب قط على رهان حتى لايصير اللعب قمارا ، فيستجلب كراهية الشرع، وأن يجتهدفى ألا يضيع الصلاة بسبب الشطرنج ، و إلاطنى [م١٦٥] فساده على منفعته ، وحقت عليه كلة الله : « وَ إِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِماً » (٢) .

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة الأصلية والوزن معيب .

<sup>(</sup>٢) قرآن كريم ، سوره البقرة ، آية ٢١٦ .

## فصل في الشراب<sup>(\*)</sup>

لما التحق الداعى لهذه الدولة محمد بن على بن سلمان الراوندى بخدمة سيد العالم وملك بنى آدم ، السلطان القاهر عظيم الدهر غياث الدين – خلدالله ملكه – وحظى بشرف جواره ، واجتهد فى تقبيل سدته الميمونة ، وملازمة ركابه المباركة ، رأى من المصلحة أنه لزام على السلطان – اقتداء بمحاسن أخلاق سلاطين العراق وخراسان ، واقتفاء آثارهم ، ومتابعة لنهج عظاء العالم – أن لا مفر من تدبير دار شرابه بشرط أن تكون متفقة مع الشرع ، فلا يقع خُدام الملك وغلمان دار الشراب تحت طائل العقوبة ، وحتى يبقى عمال الشراب الخلص ، بعيدين عن اللمنة إذ جاء فى الخبر: « لَعَنَ اللهُ فى الخَمْرِ عشرةً : بايعها ومُشتَرَبَها وعاصِرَها ومُعْتَصِرَها وشارِبَها وساقيها وحامِلها والمحمولة إليه ، والمدُمِن عليها وآكل ثمنها والمُدمِن عليها وآكل ثمنها والمدرق عليها وآكل عنها وآكل عليها وآكل عملها وآكل عملها والمحمولة والمدرق الله والمدرق عليها وآكل عملها وآكلها وآكلها

ولكى تتحقق المنفعة ، ولا يضيع المقصود من بهجة الحفل ، فإن الحرمة التى تقع أثناء الاجتماع والأنس والنشوة التى تحصل بسبب الإفراط فى شرب الخر الححرمة ترتفع فى شرب المثلث (٢٦) الذى يبدو حلالا ، كما أن نبيذ العسل والتمر والزبيب وغيرها من الأطعمة الحلال مباحة مع أنها تسكر ، كذلك

<sup>(\*)</sup> المراجع : الآراء التي ذكرت في هذا الفصل آراء شخصية للمؤلف لايتسم الحجال لمناقشها وقد اعتمد فيها على كتب الفته التي ذكرها في هذا الفصل.

<sup>(</sup>١) حديث رواه الترمذي وابن ماجه عن أنس ( مشكانه المصابح ، كتاب البيوع ) .

<sup>(</sup> المنرجم ) : هناك رواية أخرى لهذا الحديث وردت فى كتاب الجامع الصغير للسيوطى ج ٢ س ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) المقصود بالمثلث العصير الذي يطبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه .

يوجد في مازندران خبز يسكر ، و بذور البنج وغيره من الأدوية مسكرة أيضاً .

وقد ذكرت منافع الشراب ومضاره في كتاب «ذخيره خوارزمشاهي» (۱) وكتب الطب الأخرى . و إذا تفحصها شخص بعين البصيرة بقطع [ س ١١٤ ] النظر عن التحريم ومخافة العقوبة إن آجلا أو عاجلا ، فإنه يتجنب على الفور الإفراط في شرب الخر ، مدفوعا في ذلك بما يتولد عنها من مضار . وليست هناك مضرة قط من شرب القليل المباح ، بل قد تتحقق به المنافع . وقد قال « أبو الحسن الكرخي » (۲) و « الحسن بن زياد » (۳) رضى الله عنهما إنه قد ثبتت لدى الإمام الأعظم أبى حنيفة الكوفي – أخبار صحاح وروايات سليمة ، في تحليل شيء من الخر ، وردت عن كبار الصحابة مثل عر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعطاء (١) و إبراهيم (٥) وعلقمة .

فكل من يفتى بخلاف ذلك يصبح كافرا، ولا يسى، الظن بالصحابة والتابعين إلا كل مارق: « فإنَّ مُحَرِّمَ ما أُحِلَّ كَمُحَلِّلِ ما حُرِّمَ » .

<sup>(</sup>۱) الوقوف على معلومات عن هذا الكتاب ارجع إلى فهرست النسح الفارسية المحاوظة بالمحمد البربطاني ، وضم ربو ص ٣٦٠ ك ٢٧٠ .

 <sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن عبيدالة بن الحسن السكرخي النقيه الدرأقي بمن يشار إليه ، ويؤخذ عنه ٠٠٠ وكان أوحد عصره غير مدافع ولا منازع ، مولده سنة ٢٦٠ وتونى في شعبان سنة ٣٤٠ ( أظر كتاب الفهرست لابن النديم ، ص ٢٠٨ ) وهو مؤلف كتاب المختصر في النقة .

<sup>(</sup>٣) هو الحسن بن زياد الاؤلؤى ويسكنى أبا على من أصحاب أبى حنيفة وممن أخذ عنه وسمع منه ، وكان فاضلا عالما بمذاهب أبى حنيفة فى الرأى ... توفى سنة ٢٠٤ وله كثير من المكتب فى الفقه (كتاب الفهرست ص ٢٠٤) .

 <sup>(</sup>٤) هو أبو محمد عطاء بن أبى رباح من أجلاء العقباء وتابعي مكة . . ( انظر ترجته في
 ابن خلسكان في حرف العبن ) .

<sup>(</sup>٥) هو إبرهيم بن يزيد النخس التابس ( نفس الصدر ، حرف الألف ) -

قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه للصحابة : « شَهِدتُ تَحْرِيمَ النَّهُ وَ الْمَاحِةِ بعد الْحَظْرِ من صاحبِ الشَّرْعِ يكونُ وفيه إجماعُ الصحابةِ قولاً وفعلاً » وقد عطش رسول الله صلوات الرحمن عليه — فى حجة الوداع ، فأحضروا له نبيذ تمر فلما شمَّه [ص ١١٨] وجده حريفا ، فطلب ماء وأضافه إليه ثم شربه . فسأله أحد الحاضرين : « يا رسول الله هل هذا حرام أولا ؟ » فقال الرسول : « لا » . وقد ورد هذا الحديث فى جميع كتب أصحاب أبى حنيفة مثل شرح الجامع السكبير ، والجامع الصغير ، وشرج الطحاوى ، ومختصر السكرخى والمسعودى ، وشروح القدورى ، وموجز الفرغانى ( ) وغيرها . وقد نقلت هذه المسائل والأخبار عن هدفه السكتب المذكورة .

قال . « والعصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه بحل ؟ لأن عر رضى الله عنه لما رأى المثلث قال : « ذهَبَ شيطانُه وَر يحُ جُنونه وَ بَقِيَ حلالُه » (٢) ولما لم يكن يعد خراً فلا يجب تحريمه أو الحدُّ عليه . ونبيذ النمر والزبيب إذا طبخ قليلا يصير حلالا ، حتى ولو تخمر وصار كثيفاً إذا لم ينووا شربه من أجل السكر .

سئل عبدالله بن عباس — رضى الله عنه — عن نقيع التمر والزيب الطبوخ ونبيذ العسل والحنطة والشمير فقال: « اشْرَ بِ الْوَ احِدَ وَالاثنَيْنِ والثلاثَ فإذا خِفْتَ السَّكْرَ فَدَعْ ، لأنه ليسَ بَخَرْرٍ فلا يَحْرُمُ شُرْبُهُ » والأصل في جميع

<sup>(</sup>۱) كنر العال ، ج ٣ س ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) [ المراجع : سبق التعليق على هذه الأسماء في هوامش صفحتي ٢٣ ، ٢٤ من هذا السكتاب ، فارجع إليها . ]

<sup>(</sup>٣) كنز العال ، ج ٣ س ١٠٩ ( باب الأنبذة ) .

الأشربة أنها حلال ومباحة مالم يرد نص بتحر يمها . يحكى أن أعرابيا شرب نبيذا من إبريق عمر فسكر ، فحدَّه عمر رضى الله عنه فقال له الأعرابي : « لقد شربتُ من إبريقك . . ! » فأجاب أمير المؤمنين : « إننى أقمتُ عليك الحدَّ شربتُ من إبريقك . . ! » فأجاب أمير المؤمنين : « إننى أقمتُ عليك الحدَّ السكرك لا لشربك » . وعن عمر رضى الله عنه أنه قال : « إنا نأكل لحمَ الحجزُ ور ونشرب عليه النبيذ ليقطّعه في بُطُوننا » (١) وعن على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال : ها إن كنتُ مَن المؤعية فاشر بُوا بما بدا كم وكلّ [ ص١١١ ] مُسكر » . وعنه رضى الله عنه : « إن القوم كيجلسُون على الشراب وهو كمن محلاك ، فلا يزالون حتى يَحْرُم عليهم » . وعن الشّفبي (٢) أنه قال : هلكم علاك ، وعند أبي حنيفة أنه إذا وضع سمك مملح في الخرك يُشر بُون نبيذ الخو ابي » . وعند أبي حنيفة أنه إذا وضع سمك مملح في الخم كلى يصبح جوارشا فإنه يكون حلالا ، وجواز أكله مجمع عليه ، ولم يشذ كلى فلك أحد . ومذهب سفيان (١) متفق مع أبي حنيفة في هذه المسائل .

« وعند أبى حَنِيفَةَ لا يجوزُ شربُ المُنَصَّفَ لأنَّ أميرَ المؤمنينَ عُمَر كان بَكُتُبُ إلى أَمَرَ اه الأَجْنادِ أن اؤمر واالناسَ حتَّى يَطْبخُوا العصيرَ كَىْ يذهب تُلْنَاه ، ويبقى ثُلْثُه فإذا لم يَذْهَبْ ثُلْنَاهُ لا يَحِلُّ و يجوزُ بَيْعُهُ وَلَا يُحَدُّ شارِبُه » (٥)

<sup>(</sup>١) كنز العمال ، ج ٣ س ١٠٩ ( باب الأنبذة ) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو عمرو عامر بن شرحبيل الشعبي السكوق التابعي ( انظر ترجته في ابن خلكان ، حرف العين ) .

<sup>(</sup>٣) المله يقصد عبد الله بن عباس

<sup>(؛)</sup> أي سفيان النوري ( ا نظر ابن خلسكان ، حرف السين ) .

 <sup>(</sup>٥) المترجم: هذا الـمس ورد بالعربية في الأصل وكذلك جميع العبارات التي ضبطناها بالشكل في هذا الفصل.

وفى مذهب أبى يوسف ومحمد (١) أنه مادام لا يجوز شر به فإنه لا يجوز بيعه . قال : وخَلِيطُ التَّمْرِ والزَّبِيبِ والشَّعيرِ إذا ذهبَ ثُلُثاًه و بقى ثُلُثُه ، حَلَّ كَحَالِ الانفرادِ فى المُثَلَّثِ القوله تعالى « وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخيلِ والأعنابِ [س٢٠٠] الانفرادِ فى المُثَلَّثِ القوله تعالى « وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخيلِ والأعنابِ [س٢٠٠] تَتَّخِذُون منهُ سَكَرًا ورزْقًا حسنًا (٢٠) » .

وقال محمد بن الحسن: « إنى لا أحله ولا أحرمه » وجاء في مختصر الفرغاني قوله: « كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ (٢) المُرَادُ ما يَحْدُثُ عَنْهُ السُّكُرُ ، كَالْهُوْ لِم مَا يَحْدُثُ اللَّهُ مَنْ لا يُستميّ مُسْكِرًا ، و إن كان يَحْدُثُ اللَّهُ مِن كثيره ، كما لا يُقالُ لِلطَّمامِ مُشْبِعٌ و إِن كان يَحْدُثُ الشّبَعُ مِن يَحْدُثُ من كثيره ، كما لا يُقالُ لِلطَّمامِ مُشْبِعٌ و إِن كان يَحْدُثُ الشّبَعُ مِن كثيره . هذا إذا شَرِبَ ليقوى على الطاعة أو ليسْتَمريَّ الطَّمام . أماً إذا قصد به السُّكُر والتلهي ، فإنه لا يحيلُ بالإجماع لأنَّ اللهوَ والطربَ حرامٌ وكذا ما يُتَوسَلُ به إليه » . وقال القاضى أبو يوسف : « المُسْكِرُ عندناً القَدَّ الأخيرُ » . روى ذلك عن عباس وعطاء و إبراهيم رضى الله عنهم .

وعن عَلْقَمة قال : سألتُ ابنَ مسمودٍ عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كُلُّ مُسْكِرٍ حرامٌ » فقال : « هى الشَّرْ بَهُ الأخيرةُ » . وفى تأويل هذا قال أبو يوسف أيضا «إذا طلبَ السُّكْرَ من الشَّر أبو جَلَسَ لذلك فالكُلُّ حرامٌ ، لأنه قَصَدَ بالشَّرْ ب مَعْصِيةً » .

والمثلث لا يدخل تحت نصوص التحريم فهو مباح وحلال . [ ص ٢٦١ ] ونقيع التمر والزبيب إذا غلوه قايلا ، وأضافوا إليه بعض التفاح أو السفرجل أو أوراق الورد ، لا ينطبق عليه اسم الخمر ، و يكون شرابا طيب الرائحة مستساغا

<sup>(</sup>١) أي محد بن الحين الثيباني .

<sup>(</sup>٢) قرآن ، سورة النعل ، آية ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) حديث ( أنظر البغارى ، طبع ليدن ، ج ؛ ص ٢٩ ).

<sup>(</sup> المترجم ): انظر أيضًا السيوطي : الجامع الصنير ، ج ٢ س ٩٤ .

حلالا. وقد جرّب مؤلف هذا الكتاب تحليل المثلث في هدان. و إنى لأروى هنا قصة عن أعظم الوزراء على الإطلاق، الباقي من كبار أهل المراق، رئيس سادات العالم وأفضاهم، وحيد عصره ومحط قضاء حاجات الخلائق، الدعامة التي يستظهر بها أصحاب أبي حنيفة، ويتطلعون دائما إلى تقلده الوزارة في عهد سلطان الزمان، وهوالشاب صاحب الصورة الحسنة والسيرة العطرة المطلع على مختلف العلوم، الخبير بأنواع الفنون، الوزير ابن الوزير، الصاحب الصدر الكبير، العالم الدادل النحرير، شهاب الدين تقة الإسلام والمسلمين، ملك الأمراء والكبراء، فو المناقب والمائر، ابن الصاحب العادل شهاب الدين محمود، ابن ثقة الدين عبد المزيز \_ أعز الله أنصاره وضاعف اقتداره \_ فقد حاز قصب السبق، وزاد في فضله على سائر الناس، وكان عالما متدينا فريد دهره.

وهذه القصة تدل على ما كان يتصف به هذا الوزير من تدين وتعصب وحية وهى : أنه فى أيام دولة طغرل عند ما كان يتولى الكتابة والوزارة ، كان غلاة الرافضة عليهم اللعنة ـ مثل خواجه عزيز وزملائه وأعوانه وأصدقائه ، يقصرون القضاء فى إصفهان على الأشاعرة ، ويظهرون للسطان أن فى هذا صلاحا للملكة ، فجعلوا أمر الرياسة والخطابة والقضاء فى يد الخجنديين (١) . فلما وصل الأمر إلى الوزير المذكور ليمهره بطغرائه ، نقض ذلك القرار وقال : « إن المسلك الذى يتحكم فيه الدين ، لا ينبغى له سلطان ، وإذا لم تكن إصفهان تابعة للسلطان ، فالأفضل ألا يكون مسلما ؛ لأز فقدان الحمية ليس من الإسلام فى شى ، لا الشيء الذى حصل عليه أجداد السلطان وأسلافه بحدالسيف من الأساعرة ، لن أتركه يوضع مجانا فى أيديهم » وفى الحقيقة لم يكن هناك شخص غير هذا لن أتركه يوضع مجانا فى أيديهم » وفى الحقيقة لم يكن هناك شخص غير هذا

 <sup>(</sup>۱) الوقوف على أحوال هذه الأسرة ارجع إلى كتاب اباب الألباب لموقى ، ج ۱ ،
 من ٣٥٤ — ٣٥٦ .

الوزير يجرؤ على التصريح بمثل هذا القول ، ولهذا فإنه قضى على الأشاعرة والروافض في مهانة وذلة وغلبهم على أمرهم.

وعلى أثر حادثة مقتل السلطان ، زهد هذا الوزير الذى كان وحيد عصره في الوزارة واعتزل منصبه ، فاسستراح بذلك من العمل مع [س ٢٢٢] المراقيين ، وتخلص من متاعبهم وشرهم وظلمهم .

ولكن سرعان ما سببت حالته النفسية ضعف جسمه ، فلم يكن الأطباء المعالجين كلة إلا قولم : « إن شرب الخريقطع دابر هذا المرض ، و يخاصك منه » ولكن نظرا لما كان يتصف به من فضل وتقوى ، كان يأبى تناول الشراب ، ولا يقدم عليه ، ولا يفكر في تجرعه ، فكف الأطباء عن وصف علاج آخر ، وأصروا على أنه ليس هناك علاج آخر غير هذا فلا مفر من شربه ، لأن هذا المرض لا يداوى إلا بالشرب . وأخيرا قال : « إذا كان لشراب المثلث خاصية الدواء فإنى أشربه ، و إلا فلا » . فقال الأطباء : « إنه أحسن وأفضل » فأمر بأن يحضرو ا مائة من من عصير العنب ، ويضيفوا إليها مائتي من من الماء ، ويغلوا هذا المخلوط حتى يتبخر ثلثاه ، ففعلوا وقد استغرق نضج هذا الشراب عدة أيام نم صار شرابا طيب الرائحة نافعا منعشا . وبالرغم من هذا فقد توقف عن شربه ، و استدعى فقهاء للدينة ليجيز وا تحليل تناوله .

فأحلَّ الجميع ذلك ، وشغى ذلك الوزير العظيم من مرضه فى مدة قليلة بعد أن كان قد يئس من الحياة.و ابتهاجا بشفائه أوقف الأوقاف على الأعمال الخيرية " وسجل العقود بذلك .

وكذلك تأكدت أنا مؤلف هذا الكتاب من تحليل الشراب، لأن الرسول صلوات الرحمان عليه قال : « إنَّ الله َ تعالَى لَمْ يَجْمَلُ فيها حَرَّمَ شفاء » .

وقرأت فى الآثار أن: « لا راحةً في مَعْصِيةِ الخالقِ ». وفى الشراب منافع كثيرة ، ومصالح عديدة . وقد ألفو اكتاب الشراب ، وقسمو ، خمسين بابا في منافع الا راب ومضاره . و إن كلام الخالق لناطق بمنافعه إذ يقول : « ومَنَافِعُ للناسِ (١) » .

وكان ماوك العصر والوزراء العظام ، يشتغلون بالشراب في مجالس الأنس والحفلات والولائم . فكانوا مع تحققهم من آية التحريم يرتكبون إثما كبيرا يخسرون به أرواحهم وما ملكت أيديهم : « خَسِرَ الدُّنْيَا والآخرةِ (٢٠) » .

ولو تم الأنس بطريقة لاتستوجب العةو بة لـكان ذلك أولى ، ولو شر بو ا ذلك الشراب الحلال لـكان أفضل .

و إذا كان شرب الخر مخالفا للشريعة ، ووردت أخبار [س ٢٣٠] وآثار كثيرة في توقيع العقوبة على شار بيها ، فقد كانت حلالا في الأم السابقة ، إذ لم يكن شخص يتجنب شربها في تلك الأزمان ، وكان ملوك العجم يجملونها زينة محافلهم وعنوان عظمتهم .

و يروى أن الملك « كيقباد (٢) » أقام حفلا كبيرا دعا إليه عظاء الدولة ، م جاء « لقلق » وقد طوق ثعبان رقبته بشدة ، وحط أمام عرش الملك فى صورة مظلوم يطلب الإنصاف والغوث ، ويشكو الثعبان بلسان الطيور . فقال أحد الحجاب : « إن هذا الطائر الأخرس قد أصابه ظلم على يد هذا الحيوان المفترس ، فجاء يستغيث بالملك . ولا يمكن أن يتأكد من مناصرتنا له ، ويكون آمنا إلا إذا خلصناه » . وكان كيقباد يجيد الرمى فقال : « سألصق بسهمى رأس الثعبان

<sup>(</sup>١) قرآن كرم ، سورة البقرة آية ٢١٦ .

<sup>(</sup>۲) قرآن کرم ، سورة الحج آية ۱۱ .

<sup>(</sup>٣) يقال إن المصنف قد أخذ هذه العكاية من كتاب الدراب الآنف الذكر .

بالأرض ، فيحلق الطائر في الفضاء ، ويمانى الثمبان الألم والهلاك . فقالوا: « إن رأيكم السامى لهو الأرجح » . فنفذ الملك رأيه ونجا الطائر وطار وتوارى عن الأنظار . و بعد مدة نزل الطائر في نفس الموضع مستبشرا مرحا ، وكان في منقاره خمس حبات من العنب فوضعها على الأرض في خضوع ثم غاب عن الأنظار ، فقال الملك : « إنه جاء به في الما الحبات كرد للجميل الذي صنعناه معه ، فأحضروها لنرى ما هي . . . ؟! » فلما نقلوها إلى جوار العرش ، قال الملك : « ماذا عساها أن تكون . . . ؟! » قالوا : « إن هذه من نو ادر الدهر وغرائب العصر ، فلم تر أعيننا مثل هذا الشيء ، ولم تسمع آذاننا بمثل هذه الحادثة » . فأحضر واطوائف مختلفة من الناس من العلماء والحكماء والأطباء والدهاتين والرهبان والفلاسفة والعطارين والبقالين والزراع ، ثم جاءوا بهم إلى الملك فكان كل واحد يقول كلاما و ينظم قولا .

وأخيراً اتفقوا على أن هذه الحبات مهما يكن نوعها فلن تستبين [ س ٢٤٤ ] بهذه الصورة ، وينبغى دفنها فى الأرض ليرى ما ينبت منها . فبحثوا عن مكان حصين على شاطى ، نهر ، وزرعوا الحبات على حافة مزرعة ، وبالغوا فى العناية بها حتى ظهر نبت من كل منها بعد مدة ، كان يفوق فى خضرته ما لأجنحة الطاروس من شهرة . ووصل الخبر إلى كيقباد ، فتجشم المشقات ورآها ، ووصى عزيد العناية بها حتى تشر عنبا وتظهر خاصبتها . ثم قالوا : إن هذا النبات ناضر الخضرة وقدقارب النضج ، فينبغى أن نكثر من زراء ته ليصير زينة الحدائق وحلية الرياض . فلما كثر لم يستطيعوا أكله ، لأنهم لم يقفوا على منافعه ومضاره ، فقال الملك : « من المكن أن تكون منفعته فى الشراب » فلما عصروه ووضعوه فى الدنان تخمر ، فتعجب الفلاسنة من ذلك ، واتفقوا على أنه ينبغى أن يحضروا فى الدنان تخمر ، فتعجب الفلاسنة من ذلك ، واتفقوا على أنه ينبغى أن يحضروا جماعة عن أهدرت دماؤهم ، حتى تجري عليهم التجربة ؛ فأحضروا ثلاثة أشخاص جماعة عن أهدرت دماؤهم ، حتى تجري عليهم التجربة ؛ فأحضروا ثلاثة أشخاص

مختلنى المزاج ، فتجرع كل واحد منهم جرعة بإكراه عظيم وخوف شديد . وفي الجرعة الثانية تجرأوا ، وفي المرة الثالثة صاحوا ليحضروا لهم الجرعة الرابعة . فلما وصلت الحال إلى المرة الخامسة اعترتهم نشوة وشرعوا في الرقص ، وزال عنهم الحياء والخجل ، ولم يروا شخصا أعلى منهم ، ولما بلغواغاية السكر تطاولت ألستهم بسب كيقباد . وفي اليوم التالى لم يستطيعوا أن يصبروا عن الشراب ولحكن العظاء لم يجرؤوا على تجربة هذا الشراب ، وقالوا لانصن سلامتهم مالم تمر عليهم أربعة فصول ؛ إذ من الجائز أن بنقلب هذا السرور غما فيجلب لهم الموت والهلاك .

وخلال هذه الفصول الأربعة استمروا يقدمون هذا الشراب لعدة أشخاص منهم حتى تتضح فوائده ، فزادوا جميعاً نشوة ونشاطا ، وبهذا عرفوا فائدة هذا الشراب ، وجعلوه بعد ذلك زينة لمجالسهم ، ووسيلة لجمع الأحباب . وبالتجربة استخرجوا منه أنواعا حلوة وحامضة ، وبواسطة وضعه على النار ، حصاوا على مشروب حلولذيذ ، كما صنعوا منه أنواعا من الحلوى والأدوية .

ومن الحل الحامض أنتجوا أصنافا من المربى، تهادوا بها فى شتى المناسبات، وصار الواحد ينافس الآخر فى الحصول عليها.

ونظموا الأشعار الرائمة باللغتين العربية والفارسية فى وصف الخمر، [س ٢٠٠] وصار الخل لكثرة منافعه مطاوبا ومرغوبا بالرغم من حموضته .

فمن الأشعار الرائعة أنشدوا هذه الرباعية الجميلة :

[رباعية فارسية فى الأصل ، ترجمتها : ] ــ ناولنى شراباً كشراب الجنات ، واعطنى بنت الكرم فإننى رجل أعزب . فهی فتاة طروب تنایل ،
 وهی غانیة ذات رجنتین حرارین … ا!

وهكذا لم يدعوا شيئًا فى الشرآب إلا وصفوه ، حتى أنهم قالوا أشعارا بالعربية والفارسية فى وصف أوانيه :

### [ بيتان عربيان في الأصل<sup>(١)</sup> ]

رقَّ الزُّجَاجُ ورَقَّتِ الخَمْرُ فَنَشَابَهَا فَنَشَاكُلَ الأَمْرُ فَنَشَابَهَا فَنَشَاكُلَ الأَمْرُ فَدَحُ ولاً خَمْرُ

[ بيتان فارسيان في الأصل ، ترجمتهما : ]

إننى أنهض للشراب ولا أطبع أمرك مطلقا ،
 وأشرب الخر لادةم عن نفسى الهموم .

وحینها أری القدح یضع شفته علی شفتك ،
 فإنی بسبب الغیرة لا أهدأ حتی أشرب دم القدح ... !!

[ رباعية فارسية في الأصل (٢) ، ترجمتها : ]

- إن قارورة من الخر المعتقة لأفضل من مملك نضير،
   فالأولى أن تبتعد عن كل ما ليس خمرا.
  - فدن الخر أفضل مائة مرة من ملك أفريدون ،
     وغطاء إبريق الخر أفضل من تاج كيخسرو<sup>(٢)</sup> .

وغرض الحكاء من الشراب هو نشوة الروح ومنفعة الجسم [ س ٤٣٦ ] وحفظ الصحة . وللجسم ثلاث قوى :

<sup>(</sup>١) الصاحب اسماعيل بن عباد ( الظر ترجته في د ابن خلكان ، حرف الألف ) .

<sup>(</sup>٢) تنسب هذه الرباعية إلى العكم عمر الحيام وتوجد في بحوعة رباعياته،طبع عباى ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) جاء في حاشية الكناب أن عبد الرزّاق يقول : إن المؤلف قد أخطأ في إبراد هذا البيت خطأ فاحشا في حق الملك الذي ألف الكتاب باسمه لأنه جمل تاجه أقل من سدادة إبريق الحمر،

الأولى: القوة الشهوانية ووظيفتها حصول الا ... ذة وقضاء الشهوة ، وموطنها الكبد.

الثانية: القوة النفسانية التي يسمونها القوة الناطقة (١) ووظيفتها طلب الحكمة والعلم وتحرى الصواب، ومنع الإنسان من ارتكاب الأفعال القبيحة. وهذه القوة خاصة بالإنسان وموطنها الرأس، وهي أشرف القوى، على عكس القوة الشهوانية فهي أخسها وأحطها. وكل قوة تعمل عملا مخالفا للأخرى. وكل من يريد أن يمنع واحدة منها من العمل، يستطيع أن يفعل ذلك بالقوة والقهر فيتجنب العاقل السوء ويتشبث بالصواب الذي يدعو إليه العقل، ويكون ذلك بقهر القوة الشهوانية، وإبرام الأعمال الصائبة، والخوف من الآخرة؛ ولهذا السبب يستولى عليه تعب شديد، ولذلك بحث الحكماء عن شيء يرفه عنه، ويخلصه من هذا التعب. فلم يتوفر هذا الشيء في أي طعام أو شراب إلا في خر العنب، التي تكسر من حدة هذه القوى، وتوجهها وجهة صائبة، لأن نظام خر العنب، التي تكسر من حدة هذه القوى، وتوجهها وجهة السايمة. وأما إذا العالم وقوام بني آدم، إنما يتأتي حينا تتخذ كل قوة الوجهة السايمة. وأما إذا قضت الخر على هذه القوى، وعطلتها عن تأدية وظائفها، فإن عمارة العالم تنقطع ونسل بني آدم يتلاشي.

وينبغى أن يشرب الإنسان الخر بمقدار بحيث تتمكن القوة الهاضمة من هضمه بأى وجه، وبحيث يفيد في التغذية. يقول روفس الطبيب: «إن الخر[س ٤٢٧] تزيد الحرارة الغريزية ، وتهضم الطعام جيداً ، وتنظم الأخلاط المضطربة ، وتنقى الدم ، وتنضر وجه الإنسان ، وتسمن الناقهين ، وتنشط الصفراء المختلطة

<sup>(1)</sup> جاء ف كتاب ، ذخيره خوارزمناهى ، الذى نقل عنه المؤلف هذه العارة ماترجته : « ويطلقون على الثانية القوة الحيوانية ووظيفتها المنز والجاه والرئاسة والظفر والغلبة والانتقام وموطنها القلب . والثالثة القوة الإنسائية ويسمونها القوة الناطقة .

بالدم فتفرز مع البول ، وتطرد البلاغم السائلة والمتجمدة ، وتقوى روح الإنسان ، وتحيل الدم فى الجسم لحمًا ، وتحفظ الجسم سليما ، وتنظف العروق من الأخلاط ، وتريل الشهوة الكلبية ، وتسلك القولون ، وتوصل الفذاء سريعاً إلى الأطراف » . ويتمول جالينوس: « إنها تـكسر ريح المعدة ، وتوسع المروق ، وتوزع الغذاء إلى الجسم كله ، وتزيل السُدَّة وكل ما يموق الأمعاء ، وتلطف الأبخرة الغليظة ، وتخرجها مع العرق ، وتطيب النوم » . ويقول بقراط : « الشراب لايدع خايطا فاسدا في الجسم حتى يفتح له الطريق ويطرده ، وهو يبهج النفس ، وينمش الروح ويقوى القلب. ولكنه في النهاية يجلب الأمراض والحمي » . ويقول ديسقوريدس: « يضاف إلى هذه المنافع جميعها أن الشراب يفيد شارب السم، كما أن الشراب القوى يفيد لديغ العقرب ». و يصفه الأطباء للمصابين بالماليخوليا والإغماء » . ويقول اسقابياذس كبير الأطباء : « ينتج عن الشراب الردىء والإفراط فيه – الوسواس والأفسكار السيئة والجنون والتبلد والرأى الخطأ والنسيان ونقصان العقل وظلام العين وتلف الحواس واضطراب النوم ، والتيقظ بلا سبب وتشتت الفكر . وهذه الأمراض جميعها موطنها الرأس . كذلك ينتج عن الإفراط في الشراب أمراض الجسد مثل السكتة والخناق والرعدة والنقرس والفالج وآلام الصدر وإفساد المزاج وضعف الكبد والاستسقاء والصداع وألم الأسنان والأورام والحي والموت المفاجيء .

وعلى هذا يحسن أن يتجنب العاقل جميع هذه المضار بصرف النظر عن عقاب الآخرة ، فيشرب قليلا من المثلث الحلال ، وذلك بأن يخلط [ س ٢٨ ؛ ] عصير العنب بالماء و يغليه حتى يبقى ثلثه فقط ، ثم يضعه فى قربة حتى يتخسر ، ويشرب منه بقدر ، بشرط أن يحترز من السكر فيجنى بذلك جميع المنافع و يأمن عقاب الآخرة ، وتتوفر له بهجة الحفل وألفة الأصدقاء واجتماع الندماء .

و إذا أرادوا صنع شراب الزبيب ، كان عليهم أن يختاروا الزبيب النظيف ، ثم ينسلوه و يضموه فى قربة مخلوطا بماء دافىء ، ويدعكوه و يمصروه ، ثم يغلوه فيصير بإضافة تفاحتين أو ثلاثا أو بإضافة السفرجل — شرابا قويا حاد المزاج ، كا يكون حلالا عظيم النفع مغذيا .

وشراب التمر يكون حاراً ولطيفا، وهو يرقق الطبع و يعد له و يطرد فضلات المعدة، و يقوى الصدر، كما أنه يغذى الجسم و يسمنه، و يفيد الأمعاء الغليظة. وكذلك المشرو بات الأخرى من حنطة وشعير وعسل وسكر وغيرها فإنها كالأغذية تحدث النفع والضرر حسب الأمزجة.

أدعو الله أن يهيئ أسباب المتعة والسرور لسيد العالم ، سلطان بنى آدم ، ملك العرب والعجم ، السلطان القاهم ، فى مجالسه ومحافله ، وأن يجمل المنافع من نصيب ذاته المباركة العالية .

## فصل فى السباق والرماية

ليه لم السلطان صاحب الرأى الأعلى القاهر ، عظيم الدهم ، غياث الدنيسا والدين ، أبو الفتح كيخسرو بن قلج ارسلان — خلد الله رايات دولته — أن الإنسان خلق من أجل العبادة كا قال الله تعالى : « وما خَلَقْتُ الحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ » (1) . ولما كان الإنسان مخلوقا للعبادة ، فإنه لا يجوز له أن يلعب أو يلهو، وذلك عملا بقوله عليه السلام : « خبر» « ما أنا من دَدُولا الدَّدُ [س ٢٩٤] منى » (كريا منى» (2) . وكذلك يحكى أن صِبْيَةً ذهبوا ذات مرة إلى منزل يحيى بن زكريا عليهما السلام ، وكان لا يزال في الثالثة من عمره حتى يخرج ليلعب معهم فقال لهم : « ما خُلِقْنَا للعب » . فدحه الله وأثنى عليه وقال : « وآتينا أه الحُكم صَبيًا » (7) .

وعلى هذا لا يجوز الناس أن يلهوا إلا بالشىء الذى فيه المصلحة ، مثل الرماية وسباق الخيل ، فهما حلال لأنهما من وسائل غزو الكفار والجهاد ، فأحلهما الرسول صلى الله عليه وسلم وقال : « إن الله ليدخل بالشهم الواحد ثلاثة الجنة : صانعه يحتسب فى صنعته الخير ، والرامى به . والمدّ به اركبوا ، ولأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا . كل ما يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه ، أو تأديبه فرسه أو ملاعبته أهله ، فإنه من الحق . ومن علم الرمى ثم تركه فهى نعمة كفرها » (أ.

<sup>(</sup>١) قرآن كريم ، سورة الذاريات آية ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر اسان العرب تحت كلة و دداه .

<sup>(</sup>المرجم): أنظر أيضاً الجامع الصنير السيوطي، ج ٢ ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) قرآن كرم ، سورة مرم آية ١٣ .

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي عن عقبة بن عامر (كنز العال ، ج ٢ ص ٢٦٨ ) .

<sup>(</sup> المرجم ) : ذكر السيوطى رواية أخرى لهذا الحديث فى موضين من كتابه الجامع الصنير (ج ١ ﷺ ﴿ ﴿ وَ الْمُرْبِهِ ٣ مِنْ ٢٦٨ ﴾ .

و يجب على الشخص إذا تعلم الرمى أو ركوب الخيل، أن ينوى أنه يتعلم ذلك ليحارب الكفار وأعداء الله عز وجل، فإنه ينال ثواب هذه النية.

و يجوز شرعا وضع رهان على الرمى بالسهام أو سباق الخيل ، كأن يخرج الواحد عشرة سهام ليرميها أو يعين حصانا ويقول: « أنت خصمى ، إذا أصبت الهدف بهذه السهام العشرة، فهذا المالك ، و إذا أصبتُه فهولى ، فكل من [س٠٣٠] يوفى الشرط يكون المال ماله ، و إذا أصاب الاثنان الهدف أو أخطآه معا يكون المال ملكا لله . و يجب أن يبين عدد السهام والمسافة بين الشخص والهدف حتى تصح المباراة .

وأما إذا قال شخص لآخر: إذا أصبت الهدف فسوف أعطيك قدرا من الدنانير ، وإذا أصبته أنا فسوف آخذ منك هذا القدر من الدنانير » ، عُدَّ ذلك منيسرًا وكان محرما ، إلا إذا كان بينهما محال ، يقول إذا أصاب فلان الهدف فلا ندفع له شيئًا ، وإذا أصبته أنا أعطيتني شيئًا ؛ وإذا أصبته أنت دفعت لك شيئًا فهذا كله جائز. فإذا أصاب المحلل الهدف فلا ينبغي أن يُعْطَى الاثنان الآخران شيئًا. وأما إذا أصاب أحدها ، فإن خصمه يعطيه المال .

وكذلك إذا قالوا: لو أصاب المحلل الهدف، فإنه يأخذ مال الاثنين. وإذا أصاب أحدها صار هو صاحب المال ، فإن ذلك يصح أيضاً. ويجب ألا يشترطا على المحلل أى شرط حتى يدفع ، كما ينبغى أن يكون نصيب المحلل فى الرماية مساويا لنصيبهما وإلا فإنه لا يصلح محللا.

وكذا الحال فى سباق الخيل إذا كان هناك رهان من جانب واحد ، كان ذلك جائزا . أما إذا كان من الطرفين عُدَّ غير مستساغ إلا إذا جاء بينهما محلل ، وكان مثالها فى الفروسية والركوب . و يجب أن تعين المسافة والميدان . أما إذا (٣٨) راحة الصدور

قالوا: « لنرم لنرى من يصيب الهدف أسبق ، أو لننظر من يرمى أبعد من الآخر ، كان ذلك غير مستحب » . و إذا وضعت عشرة سهام وقال أحد المتنافسين : إذا أصبت الهدف بخمسة من هذه العشرة كان من نصيبى ، و إذا أصبت أنت الهدف بثلاث يكون من نصيبك ، كان ذلك جائزا . و إذا قالا : كل من يتخلف منا يدفع للشخص الفلانى عشرة دنانير ، ولكن هذا الشخص لم يشترك معهما فى الرماية ، كان ذلك غير جائز .

وحينا يصيب السهم الهدف ، أو يتجه إلى أعلاه أو إلى يساره أو إلى عينه ، ثم يمر أو يبقى هناك ، يحسب ذلك السهم ضمن الأسهم التى تصيب الهدف ، أما السهم الذى يتجه إلى الأرض ، ثم يقفز منها ويصيب الهدف ، فلا يحسب إلا إذا اتفق على ذلك ، فيمكن وقتئذ عده أيضا ، لأنه متى ارتبط اثنان بمقد صحيح ، ثم أراد أحدها أن ينقضه، فإنه لا يستطيع ذلك دون [ س ٣١ ) عذر . والحاكم يلزمه في تلك الحسالة تنفيذ شروط العقد . وكذا الحال في سباق الخيل .

أما إذا مرض أحد المتبارزين بحيث لايستطيع أن يشترك في سباق الخيل أو الرماية ، جاز أن يبطل العقد ، فإذا لم يفسخ العقد في حالة المرض ، ثم صح الجسم بعد ذلك ، فإنه لا يجوز إبطال هذا العقد ، ويأمر الحاكم بالرماية . وأماإذا قال الشخص السليم : « أنا أصبر حتى يشغي المريض » ، أو قال المريض : « أنا أصبر حتى أشغي » كان الخيار لصاحب الجسم السليم . وإذا اختلف على من يبدأ أصبر حتى أشغى » كان الخيار لصاحب الجسم السليم . وإذا اختلف على من يبدأ الرمى ، فإن الشخص الذي يبدأ هو الذي يكون الجعل (أو القرعة) في جانبه . وإذا وقع خلاف في تقدير مسافة الهدف أو كبره أو صغره ، كان على المتبارزين أن يتبعوا المتعارف عليه عند أهل هذه الصنعة .

وإذا اشترطوا الرمى بقوس بعينها لايصح الشرط، ويجوز الرمى بأية قوس. وإذا قالوا وسط جمع « لنلق » حتى لا يحدث إنكار من المتبارين ، فإن ذلك يكون جائزا. وإذا قال إمام بلاعة : « كل من يرمى مائة سهم على الهدف الفلانى ، يعطى مائة دينار » جاز ذلك ، فإذا أصاب أحد الهدف ، فيجب أن يدفع إليه هذا المبلغ من خراج الملك ، لا من مال الصدقة ولا من مال الإمام . وإذا لم يقل إمام الوقت هذا الكلام ، بل قاله أمير ، فإنه لا ينبغى أن يعطى شيئا. وإذا قال شخص لآخر : « اضرب هذا الطائر ، فإذا أصبته كان لك دينار » فإنه لا يحل ذلك . وإذا قال : « ارم عشرة سهام فإذا أصاب أكثرها أعطيك هذا القدر » ، فإن ذلك لا يصح أيضاً . والرهان في السباق جائز ، ولكنه غير جائز في الشطر نج والنرد » .

## فصل في الصيد

الصيد حلال الملوك من أجل الرياضة والنزهة . جعل الله تعالى أوقات الملك المادل ، الساطان القاهر عظيم الدهر — مقرونة بالسرور والراحة ، وحرس ذاته من الآفات ليتمتع برياضة الصيد ، وليلتمس به طعاما حلالا ؛ فإن أسلافه السابقين كانوا يشترون صيدا بحصان عربى ، حتى يأكلوه حلالا طيبا . وكل حيوان يدرب على الصيد ، يكون كل ما يصطاده حلالا . وتدريب الحيوانات على الصيد أمر موكول إلى أهل تلك الصنعة حتى يقرروا أن هذه الحيوانات صارت مدربة .

وفى مذهب أبى يوسف ومحمد، يكون الحيوان قد تم تدر ببه على الصيد [٤٣٦] إذا اصطاد ثلاث مرات، ولم يأكل ما يصطاده. ويكون تدريب طيور الصيد الجارحة، بحيث أنه إذا نودى عليها، فإنها تعود وتلبى النداء. أما شرط الحل فيكون بأن ينادى عليها أولا ثم يطلق سراحها، و بشرط أن يكون الشخص الذي يتولى الصيد ويطلق هذه الطيور من الأشخاص الذين يحل لنا أكل ما يذبحون.

و يجب ألا يتوقف الصياد وحيوانات الصيد عن السعى فى إثر الصيد وذبحه إذا أمكن . وإذا مات الصيد قبل أن يصل إليه الصياد ، فإن هذا الصيد يكون حلالا ، بشرط ألا ينشغل الصياد بشىء آخر غير الصيد ، و بشرط ألا يسقط الصيد من أعلا إلى أسفل ، وألا يسقط فى الماء ، ويستثنى من ذلك كل ماأ كلت جوارح الصيد من لحمه فإنه لا يحل .

و إذا ترك الصياد اسم الله متعمدا ، أو استعان بكلب فى الصيد ، لم يذكر اسم الله عليه ، فإنه لا يحل أكل الصيد فى هذه الحالة ، وكذلك الحال إذا ألتى الصياد سهما ، ولم يذكر اسم الله عامدا ، أو إذا أصاب شخص آخر ذلك الصيد بسهمه ، ولم يذكر اسم الله فلا يصح أكل ذلك الصيد .

و إذا عاد الكلب أول الأمر من الصيد ، وشغل بشىء آخر ، ثم رجع إلى الصيد مرة أخرى ليأخذه ، أو إذا طاش سهم ناحية الشمال أو اليمين ، وكان الصيد في تلك الجهة فأصابه السهم ، أو إذا حولت الربح السهم حتى أصاب الصيد فإنه لا يجوز أكله .

و إذا أدرك الصياد الصيد حيا ، وكان يمكن ذبحه، ولكنه لم يذبح حتى نفق ، أو مات بتأثير إصابة الكلب أو إصابة السهم فإن أكله لا يحل .

وإذا خنقه الكلب دون أن يحدث به إصابة، أوكسر منه موضع، أو مات بتأثير الزبطانة (١) دون إصابة، فإنه لا يكون حلالا . وإذا توقف الصياد ساعة، ثم وصل إلى الصيد فوجده ميتا، فإنه لا يحل أكله . وإذا سقط في الماء ومات، فلا يصح أكله وإذا سقط بسبب الهواء على شجرة أو فوق سطح، ثم ارتد إلى الأرض ومات، فإنه لا يستطاع أكله . وإذا وجد الصيد حيا والفهد لا زال مسكا به بين أسنانه ثم ذبح ، كان ذلك حلالا . وإذا أخرج الصيد من فم الفهد أو الكلب، وذبح قبل أن يموت ، أو إذا فضت أحشاؤه قبل موته، وأتى الكلب على قطعة منها وأكلها ، فإن البقية تكون حلالا .

وأما إذا وقع الصيد بعد ذبحه ـ فى المـاء ومات، فإنه يحل أكله، وذلك على خلاف الإصابة بالسهم أو جوارح الصيد. و إذا فصل الصياد بسيفه

<sup>(</sup>۱) الزبطانة والسبمانة نناة جوفاء كالقصبة مضروبة بالهتبة يرى الطير بحصاة توضع فى جوفها ( انظر أقرب الموارد ) .

قطعة من الصيد، فإن كان ذلك من القفا، فلا ينبغى أكله، [س٣٣،] وأما إذا كان من جانب الرقبة، عد ذلك حلالاً.

و إذا ألقى شخصان سهمين أصابا بهما الصيد فى وقت واحد ، ثم تقدما إليه فوجداه ميتا ، فإنه يحل لهماو يكون من نصيبهما . و إذا سبق سهم أحدها الآخر ، ثم لحق به الثانى ، فإذا جرح الصيد سهم الأول ولم يقض عليه ، ثم أصابه سهم الثانى ، فإنه لا يكون حلالا .

و إذا حصل السكلب أو الفهد على صيد كثير ، ثم أكل منه واحد ، فجملة الصيد الذى حصل عليه من قبل ، يكون حراما إلا ما ذبح منه بروفى مذهب أبي يوسف ومحمد ، أن الصيد الذى أكل منه السكلب يكون في حكم الميت ، وأما بقية الصيد فحلال . وقد فصل العلماء المتأخرون هذه المسألة فقالوا : إذا مضت مدة لم يصد فيها السكلب صيدا ، واحتمل فيها نسيان السكلب للصيد ، ثم أكل السكلب الصيد ، ثم أكل السكلب الصيد ، فإن أكله يكون في حكم الميت. أما السابق فيكون حلالا. وإذا لم تمض مدة وحدث هذا ، فجملة الصيد حرام ، وهذا وجه حسن .

وفى حالة صيد الوحش الذى يمكن أن يستأنس كالظبى الذى يستأنس وفى حالة صيد الوحش الذى يمكن أن يستأنس ويقبل الألفة، فإنه لايحل أكله إلا بالذكاة (١) والذبح. وكذا الحيوان المستأنس مثل البقرة أو الناقة إذا عصت و تعذر كبح جماحها، أو إذا سقطت فى بئر أو إذا كانت فى وضع لايمكن فيه ذبحها، فنى هذه الحالة يجوز أن تُرمى بالسهم أوتقتل بأنة حراحة.

والذبح هو الأصل فى قتل الحيوان وغيره ، ويكون بقطع العروق الأر بعة ، الحلقوم والمرئ والوَدَجَيْنِ ، إلا إذا كان ذلك متعذرا ، فيباح العقر والجراحة ، وهما متعاقبان . والحسكم بالتعاقب يجوز لمن لا يقدر على الأصل . وما دامت

<sup>(</sup>١) [ المراجع : الذكاة بالذال بمغى الذبح ، تقول ذكا الذبيحة ذكا وذكاة أى ذبحها ] .

القدرة على ذبح الحيوان الوحشي أو الأهلى متوفرة ، فإنه لا تجوز الجراحة . ولهذا السبب عندما يذبح الحيوان فإنه إذا فضت أمعاؤه بعد موته، جاز ذلك لأنه تِحقق الشرط الأول وهو الذبح ولكنه مكروه . وأما إذا جرح الحيوان بسهم ووجد حيا ثم فضت أمعاؤه فلا يكون حلالا ؛ لأنه إذا قدر على الذبح وهو الأصل كان الذبح ضروريا . وعلى هذا إذا فضت أمعاء الخروف قبل ذبحه لا يكون حلالاً . وأما إذا ذبح ثم قفز كلب وأكل شيئا منه ، [ ص ٤٣٤ ] أو شرب الكلب أو الفهد دم الصيد، فإنه يكون حلالا بعد ذبحه، وإذا أرسل شخص مسلم كلبه إلى الصيد، ثم صاح به مجوسي ليحثه على الإسراع، فأسرع وأخذ الصيد، كان ذلك حلالاً . وإذا انطلق الكلب من تلقاء نفسه إلى الصيد وصاح به مجوسي ، فأخذهذا الكلبالصيد وقتله ، فإنه لايحل أكله . أما إذا صاح به مسلم، وذكر اسم الله، فأسرع الكلب على أثر صياحه، وأخذ الصيد ، فإنه يكون حلالاحتى إذا لم يكن قدحث الكلب على الإسراع . أما إذا لم يتأثر الكلب بصوت المسلم ، فإنه لا يحل الصيد إلا إذا وجد حيا وذبح . و إذا تمود الكلب أو الفهد على أن يكمن في موضع ثم يثب فجأة على الصيد، فإن صيده يحل أكله . أما إذا لم يتمود ذلك أو تمود الاشتغال بشيء آخر حتى يقترب الصيد، ثم يقفز ويأخذه، فإنه لا يجوز أكله ما دام لم يذبح. و إذا أمسك الكلب صيدا وجرحه ، ثم ذهب على الفور و أمسك بآخر ، فإن الاثنين يكونان حلالاً . أما إذا استراح الكلب وَهْلَةً على أثر الصيد الأول ثم ذهب وأمسك بالآخر ، فلا يحل ذلك .

و إذا ألقى الصياد سهما من بصيد فأصاب و أصاب آخر، كان كلاالاثنين حلالا.

\* \* \*

و بعد فإنى أدءو الله أن تهنأ دأمًا أوقات سيد العالم، ملك بني آدم،

السلطان القاهر ، وأن تكون مجالسه زينة للمجالس ، زاخرة بالطرب ، حافلة بالسرور ، وأن يكون الأنس والصييد من سمات عصر هذا السلطان ، وأن تكون الرماية ولعب الكرة وسباق الخيل \_ وهى أمور فاق فيها أبطال العالم \_ وسيلة لتسلية خاطره المبارك .

وليوفقنى الله حتى أقدم إليه فى كل يوم نادرة من نوادر الزمان تكون موشّحة بمدحه، ليتسلى بها فى أوقات فراغه، ولتخلّد اسمه من بمدى.

أبقى الله تعالى دولة هذا السلطان إلى أبد الآبدين ، وأبعد عنه نو اثب الفلك الغدار ... بحق تُحَدِّدٍ وعِثْرَتهِ الطاهرينَ وأصحابه الغُرِّ الرَّاهِرِينَ<sup>(١)</sup>.

قال مؤلف الكتاب هذه القصيدة في مدح السلطان كيخسرو:

[أبيات فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

\_ ليلة أمس من قبة الكرة الفضية (أى السماء)،

اختفت الشمس وطلع القمر .

ــ وأمسى الفلك حارساً على أعتابك ،

وأخذ ينشد هذه النغمة وقت العزف .

ـــ إن الدنيا يا غياث الدين تنير بك،

كما يضي. الزمان بك .

\_ إن قاضى السماء السادسة (المشترى) الذي منه، تكون السعادة لكل شخص سوى الله.

قد قضى أن تكون الدنيا كلما ،
 تحت أورك ، عن جدارة .

\_ وشحنة السهاء الخامسة أى المريخ ، يعقد الإيمان بالله تعالى ،

آس ۱٤٣٥

<sup>(</sup>١) المراجع : وردت هذه المبارة بالعربية في أصل السكتاب .

- وأنكل من يخرج على حكمك وأمرك،
   سأفصل رأسه عن جسده.
- ۔ وملك السهاء الرابعة (أى الشمس)، سراج النهار، الذي يقبل عتبتك دائماً.
  - قال: ليخلد حكمك في الدنيا أيها الملك ،
     وليكن جاريا ونافذا عليها .
- والمطرب ذو الانغام الشجية في السهاء الثالثة (أى الزهرة).
   قد صارت السهاوات بألحانه كالجنة.
  - \_ أخذ يعزف ويقول: أيها الملك عش دائماً ،

في السماع والطرب والبهجة ... !!

\_ وكاتب السماء الثانية (أى عطارد)، كتب منشوراً كهذا يقول فيه: أيها الملك،

إن الارض والساء في ألوف الازمنة ،
 لم تشر كا سيداً مثلك .

والقمر الذي يحسد حبيبي على جماله ،
 صار ضبق القلب ، أصفر الوجه ، منحني الظهر .

\_ وأخذ يتمول: إن أنوارى لا تصل إلى المكان،

ر الذي لا يكون تحت إمرتك .

\_ إن ما دحك لم ير له ضريباً ،
في الفضائل المختلفة ،

\_ ولكنه معدوم الحظ فى الدنيا ، ولذلك فإنه يرى فيها العناء دائما

ـ وإنه يقسم بمن جعل مأوى الارواح في الاجساد ،

وبمن صنع من الدخان في ستة أيام ،
 سبع سماوات فوق رؤوسنا . (١)

<sup>(</sup>١) إشارة إلى الآية السكريمة • ثم استوى إلى السهاء وهي دغان فقال لها وللأرض أثثياً طوعاً أوكرها قالتا أتينا طائعين ، . ( سورة فصلت ، آية ١١ ) •

- ــ وبمن وضع سبع طبقات من التراب،
  - على حاقة الماء من قعر البحر .
    - \_ ثم أوجد العناصر الاربعة :
- التراب ... والنار ... والماء ... والهواء .
  - ــ وستى النرجس شرايا مروقا .
    - حتى يعربد في فصل الشتاء .
  - ــ ووضع أنواع اللطف فى الورد ،
    - حتى يهيم البابل بعشقه مثلي .
- وأخرس السوسن ذا الالسنة العشرة ،
   لانه ليس عاشقا فلم يصر ناطقا .
  - \_ وأوجد سائر الثمار الاخرى المختلفة،
- التي بسببها تكون الربيع قيمة حقيقية .
  - وأوجدكل هذه الكائنات بصنعه ،
     فهو خالق الحاق وصانع الاشياء .

[ س ٤٣٦ ]

- \_ وقسما بالرسل هداة الخلق من الضلال إلى الهدى ،
  - ـــ وبمحمد الرسول وخاتم النبيين ،
  - - الذين ملا حهم قلبي ،
  - أن أدعو بعزة هؤلاء جميعا أن تظل أيها الملك،
     صاحب الأمر مثل كمخسرو ودارا.
    - ــ فلست أرى في الدنما شخصاً
  - يستطيع أن يستغنى عنك وعن نعمتك . . . ! 1
    - ولولا الحوف من أن أتهم بالكفر،
      - لقلت إن يدك هي يد القضاء ،

<sup>(</sup>١) إشارة إلى الآيتين الكريمتين ، ثم دنا فندلى ، فكان ثاب قوسين أو أدنى ، ( سورة النجم آية ٨ – ٩ ) .

\_ فأحيانا تبسط الرزق . . . وأحيانا تمنعه ، وأحيانا تميت . . . وأحيانا تحى . . . 11

\_ وإذا حكمت على الفلك بعدم الدوران،

فإن عجلته المقدسة لا تتحرك من مكانها . . . ! ا

\_ فلتكن سعيدا أيها الملك الذي،

تفخر بك الآقاليم السبعة في الصباح والمساء ١١٠٠.

\_ إن كفك الكريمة عند منحها الذهب،

لا تأسف . . . ولا تعبأ بأمر الغد . .

\_ إن الكرة الارضية لم تشاهد حاكما ،

مثلك متصفا بالعقل والذكاء .

\_ وإن قبة الفلك لتدور وهي بين الخوف منك والرجاء فيك .

\_ وكل ذرة لا تلجأ إلى بابك لا تنجو من يد البلاء .

\_ ويدك السخية هي البلسم والدواء ،

لسائر المحتاجين والمعوزين فى العالم .

\_ والبحر والسحاب هما مضرب المثل في السخاء ، ولكنهما لا يتساويان بك في الكرم . . . اا

\_ إن الملك يمنح الذهب بالقنطار،

فأنى للسحاب مثل هذا الصنيع . . . ؟! حاشا . . . !!

ب والسحاب يجود بمائه ليلا ونهارا ،

لانه يحس بالحذجل والحياء أمام يدك المانحة للذهب. . . ! !

\_ فإن ما تمنحه يدك في لحظة واحدة ،

لا يمنحه البحر لاحد في سنوات عديدة .

ولذلك فأنت تظفر بكل رغباتك فى العالم ،
 والفتح والإقبال ضامنان لذلك وشاهدان عليه .

\_ والشمس تُسكينُ لك الحب في قلبها والقمر يحيي ، في الحقيقه باسمك ...!!

\_ وحثها يكون في الوجود إنسان،

ويستوى في ذلك الرجل والمرأة والعجوز والطفل والشاب،

ـ فالجميع يريدونك حاكما عليهم ،

فقل لخصدك: أبك دما . . . !!

ــ أيها السيد! . . إنك تجلو عروس الشعر ،

حتى صارت أبهى من الزهراء .

إنى أقسم بذلك الحب الذى جاءنى من العدم ،
 وسوف يذهب كالعنقاء إلى العدم ،

لقد عشقت مدح الملك ومن أجل ذلك ،
 جعت هذا الكتاب من الدر الغالية :

حتى يكون زينة للعروس ما دامت بكرا ،
 فلا تفتضح عند زوجما(١) .

فیارب زده توفیفا ،

ما دامت القبة الخضراء قائمة في مكانها .

ولتكن عين العالم مضيئة بك ،
 فإنك ظل الله في الدنيا .

وما دامت لك السلطنة على عرش الدنيا ،
 ليكن نصيبها منك الأمن والعدل .

أيها الملك . . لقد عشت سنوات طويلة ،
 أتزهد عن إخلاص ، لا عن رياء ونفاق .

وأجهد نفسى كثيرا في المدارس ،
 أصل الليل بالنهار وكأنما حياتى ليلة الشتاء الطويلة (٢) .

ودرست علم الفقه والحلاف كثيرا ،
 حتى صرت عالما بالنسبة إلى أقراني .

[ س ٤٣٧ ]

<sup>(</sup>۱) المترجم: يقصد بذاك أن المؤان قد زين كتابه بالدرر الغالية ، وجمله يبدو كالعروس البكر المزدانة بأنواع الزينة والحلى ، وذلك حتى لا تنتضع عند زوجها ( أى عند الملك ) ولا يظن أنها عاطلة فقيرة .

<sup>(</sup>٢) المترجم : يقصد أنه يواصل ليله بنهاره في سبيل تلتى العلم والدراسة .

- وحفظت من العربية والفارسية ،
   أشعار ا مثل اللكليء المتلالئة .
- \_ واشتغلت بالخط والتذهيب وتجليد المصاحف ، وأتقنت هذه الصناعة بحيث أنه لا يوجد نظير لى .
  - \_ وكل الفنون التي يمكن لشخص مثلى أن يعرفها ، إنما أنا المنشيء لهــا ...!
    - ولقد أردتُ بسائر هذه الأمور ،
       أن أجم من عطاياك الحال الكثير .
    - وفزت ما أنا العبد الضعيف بملازمة الملوك ،
       ووصلت في نهاية المحائدة إلى الحلوى .
      - فيا أيها الملك . . . لقد عجز هذا العبد،
         فتم هذه القصيدة بالدعاء لك .
        - ــ وهُو لا يعرفُ أَى شيء في العالم ،
          - ليس لك أو لم تنله ...!!
            - ــ حتى يرجوالله المنزه،
          - أن يمن عليك به أيها الملك ...!
        - وهو لا يطلب لك أقل"
    - من دوام الملك والإقبال والعمر المديد ...!!

## فصل في معرفة الخط من الدائرة والنقط

عرض مصنف هذا الكتاب على صاحب الرأى الأعلى ، السلطان القوى ، عظيم الدهر ، غياث الدين — خلدالله — رايات دولته وآيات سلطنته — أن الأرقام الهندسية والأشكال الكروية ، والمثلثات والمسدسات والمر بعات المنساوية الأضلاع ، جميعها مأخوذة من الدائرة والخط المستقيم . وكان أقصى همة كل فنان أن يبدأ فنه من هذه النقطة .

وهكذا وضع رياضيوا الهند الأرقام الحسابية ، فأخذواالصفر من [س٣٤] الدائرة ، كما أخذوا الرقم ( 1 ) من الخط المستقيم . ومن هذا الرقم حسبوا خانات الآحاد والعشرات والمثات والألوف ، واعتبروا الأرقام النسعة التالية أصول الأعداد : ١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ - ٢ - ٧ - ٨ - ٩ - وابتداء من العدد ( 1 ) الأعداد : ١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ - ٢ - ٧ - ٨ - ٩ - وابتداء من العدد ( 1 ) إلى العدد ( ٩ ) إذا وضع كل منها بالترتيب منفصلا عن الآخر ، كان في خانة الآحاد . أما إذا أضيف صفر إلى يمين كل منها ، فإنه يصل إلى خانة العشرات ، فالرقم (٤) يصير (٧٠) و إذا تقدم العدد صفران يصبح في خانة المئات ، فالعدد (٤) مثلا يصير (٧٠) . أما إذا تقدم العدد ثلاثة أصفار في خانة الألوف . فالعدد (١) يصير (١٠٠٠) والعدد (٩) يصبر (١٠٠٠) وهكذا يمكن تكوين عشرات الأوف ومئات الألوف وألوف الألوف بهذه الطريقة . ومهما وضع من الأرقام ، فإنه يمكن حسابها على هذا النحو : فثلا العدد ٤٩٥١ مكون من أر بعة أرقام ويقرأ أر بعة آلاف وتسمائة وواحد وخسون .

وقد استخرج بعض المحاسبين الحساب من حروف الجمل، التي هي أصول

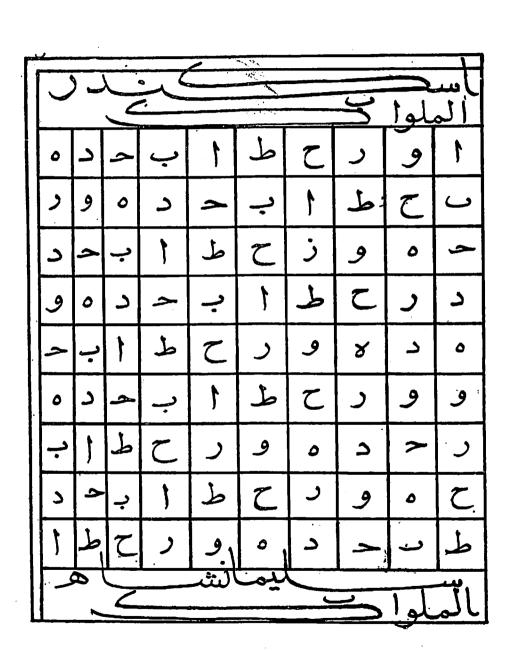

الخط، فوضعوا لحرف الألف واحدا ، وتدرجوا بإضافة واحد إلى الحروف التي تتلوه حتى حرف الياء الذى هو فى مقابل (١٠) بعد ذلك وضعوا لكل حرف على التواتر فى خانة العشرات ، العدد (١٠) وكذا فى حالة المثات وضعوا (١٠٠) حتى الألف.

وكذلك استعمل المحاسبون الأرقام الهندسية مع حروف الجمل، وضبطوا بها الأسماء والرسائل. فمثلا كلة محمد: الميم تساوى (٤٠) فوضعوا نقطة تحت رقم ٤، ثم عدّوا رقم ٨، وأضافوا أر بعين أخرى إلى الأر بعمة. وقرأوا هذه الأعداد لكلمة محمد على هذا النحو ٤٤٨٤ وسجلوا بهذا الحساب كل ما يريدونه واختصره أيضا محاسبوا العراق وخراسان، وحذفه بعضهم من الكتابة عملابهذه الحكمة « خير الكلام ما قل ودل » فمثلا كلة « ربع » أسقطوا منها الباء ورأس العين، وأسقطوا الدال والنون من كلة دنانير.

وجميع هذ الشعب تختص بعلم الخط، وفيه صنفت كتب عديدة مطولة ومختصرة وقد ساهم العلماء في هذا السبيل، ولكنهم لم يستطيعوا إظهار هذه الأسرار.

وفى هذا المقام ينبغى الاحتراز عن الإطناب ، والاقتصار على ذكر مختصر مفيد ، ولذا صنف الداعى لهذه الدولة محمد بن على بن سليان الراوندى ، مختصرا لكل حرف أصلى من حروف الهجاء ، وأعقبه بنظم رباعية ليتعلم من يريد ، ويضعه نصيب عينيه ، ولكى تتمرن يده بعد ذلك فى أسرع وقت ، بحيث يغنى اليوم الواحد عن العشرة إن شاء الله .

## (١)حرف الألف: [س٤٣٩]

فيه كلام كثير . وقد قال العلماء : إن طوله ينبغى أن يكون على شاكلة رجل يقف معتدلا ، و ينظر بالتفاتة قليلة إلى قدمه . وقالوا أيضا : يجبأن يكون

خطا مستقيا ارتفاعه عشر نقط، تكون عقدا كاملا بأى نوع من الأقلام: « تلكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ » (١) وفي الثلث والمحقق يلحقون نقطة بجانب الألف تكون في محاذاتها ومتصلة بها، ونقطة في نهايتها، وثماني نقط في وسطها.

## [رباعية فارسية في الاصل ، ترجمتها: ]

- کل طریقة یحیط بها خاطرك،
- عن علم الخط ثنساوي فيها هذه النكتة .
- إذا وضعت بالقلم عشر نقط على الورقة ،
   فإنه يتكون منها جميعا خط هو الآلف .

#### (٢) حرف الباء:

تكون أيضاً من النقط العشرة للألف. فالخط المستقيم في الطول هوالألف وهو نفسه باء في العرض ، وارتفاعها من الجهتين نقطتان : واحدة من جانب ، والثانية من الجانب الآخر .

ورأس الباء وذيلها كلاهما عبارة عن نقطة . وأما فى الكتابة فيضيفون اليها حركة حتى تصير منحنية ، وتبدو أجمل فى النظر إذ تكون على شكل صولجان .

## [رباعية فارسية في الاصل ، ترجمتها: ]

اعلم أيها الرجل الطيب النفس أنهم كتبوا الباء أيضًا من نقط القلم العشر ،
 وذلك بإضافة رأسين إلى النقط الثماني .

ولكن يجب أن تكون الآلف مستقيمة ورأسية ، وأما الباء فأفقية ممتدة . . . ورأسها وذيلها متقابلان .

<sup>(</sup>١) قرآن كريم ، سورة البقرة آية ١٩٦ .

#### (٣) حرفا التا. والثا.:

ولها نفس النسبة التي لحرف الباء ، إلا إذا أراد الخطاط أن يمد الخط في مكان ، أو صادفه موضع لاتستوعبه الكلمة ، فإنه يمد ذيل الباء [س ٤٤٠] والتاء أطول ، أو يقطعهما . ويصلح قطع هذه الحركة في آخر الخط والأماكن الأخرى . وكذلك للتفريق بين الباء والتاء وضعوا نقطـــة أسفلها مع انحناء في نهايتها وزيادة قليلة في الحركة .

#### [رباعية فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

- ــ التاء أيضا ينبغي أن تكون في حد الباء والآلف،
  - مع ميل في رأسها وذلك بزيادة نقطة إلى أسفل .
  - وإذا وقعت هذه الباء أو الثاء في نهايه الكلمة ،
     فإنه يجوز أن تقطعها أو تمدها .

## (٤)حرف الجيم:

أخذت رأسها من نصف حرف الباء . أما جسمها فنصف دائرة . وجعلوا سعة الدائرة وضيقها بقدر الألف ، حتى لا يكون فراغ الدائرة ، أكثر أمن ارتفاع الألف . و بجب أن يكون صدر الدائرة في محاذاة رأس الباء ، بحيث أنه لو رسم عليهما خط مستقيم ، لدخل في هذا الخط صدر الدائرة ورأس الباء . وتارة يقطع ذيل الجيم وتارة 'يمَدّ .

#### [رباعية فارسية في الاصل، ترجمتها: ]

- فى رأينا أن السر الذى فى الجيم من الحطوط ،
   هو أنها نصف من الدائرة ونصف من الباء
  - ويجب ألا تزيد الدائرة عن الآلف ،
     ويتقابل صدر الدائرة مع رأس الباء .

. (۴۹) راحة الصدور

## (٥) حرف الدال:

عبارة عن دائرة لا يزيد فراغها على قامة الألف . و يجب أن تقسم إلى ثمانية أقسام . و يرسم من القسم الثانى خط مستقيم هو الألف من الجانب الإنسى ومن الجانب الوحشى ، ومن الثانى أيضاً يوضع خط الباء الأفقى . ومن نصفى الألف والباء المتصلتين ببعضهما ، يجبأن تؤخذ الدال من أول الألف وآخر الباء . وفى خط النسخ يجبأن يقطع ذيل الدال أفقيا . وأما إذا اتصلت بحرف فإنها تنحنى .

[رباعية فارسية في الاصل، ترجمتها:]

\_ قسم الدائرة إلى تمانية أقسام في الحال ،

ثم مثل خطى الآلف والباء.

\_ غَذ نصف أول الآلف ونصف آخر الباء ، وصلهما ببعضهما حتى تشكون صورة الدال .

#### (٦) حرف الراء:

عبارة عن ربع دائرة لرأس الجيم ، ويجب أن توضع نقطة أسفلها أولا ، ثم نقطتين أو ثلاثة أعلاها . والراء بهذا الشكل فى خطى الثلث [س ٤٤١] والرقعة . وأما فى النسخ والحقق ، فالراء عبارة عن ربع دائرة مقابلة لرأس الجيم ، توضع أمامها نقطة وينحنى آخرها ، وهذه يسمونها حرف الراء ، ويرسمون ذيل حرف الواو من هذه الراء ، والبعض يرسمون هذا الحرف نفسه على شكل راء مدورة ، ويعملون منها الواو الثلث .

[رباعية فارسية في الاصل، ترجمتها: ]

\_ الراء ربع من الدائرة وثلاث نقط أخرى،

وإذا تضاعف الربع صارت الراء أفضل .

ــ فى الثلث والرقعة يكون ثلاثتها أحسن من بعضها . والراء الممدودة الذيل تكون أحسن فى الخط المحقق.

#### (٧) حرف السين:

أول أسنانها رأس حرف الباء ، والثانية حرف التاء ، والثالثة ربع الألف وباقى حرف الألف بأكله . أما نهايتها فتمتد أكثر ، حتى تصير فى مقابل أسنان السين . وقد قال البعض إن السين يجب أن تكون مثل أسنان منشار النجار . ومن الخطأ أن يقال إن الخط المنسوب مأخوذ من ذلك . بل إن كل حرف له نسبة بآخر ، طبقا لخطوط الأساتذة المتقدمين مثل ابن البواب وابن مقلة . وأخذ نسبة السين من رأس الباء والتاء والألف أولى من أن تؤخذ من منشار النجار . وليس هناك تفاوت بين السين والشين أكثر من النقط .

ولكن جماعة من واضعى الخط ، أرادوا من أجل كلمات قليلة أن يستنبطوا فوائد كثيرة يسجلونها . وكان الامتداد الحاصل فى السين ، نانجا من ر بط ثلاث باءات ببعضها ، ورسم قوس لها ، جعلوا رأسه وذيله متقابلين ، ومدوه من البداية مستقيا بحيث يكون متساويا مع ما يقابله . و يلاحظ أن امتداد السين وآخر الباء الواقعة فى ذيلها والمنحرفة قليلا إذا اتصلا ببعضهما تلاقيا .

## [رباعية فارسية في الاصل، ترجمتها:]

- خذ رأس السين من رأسي الباء والتاء ،
   وخذ من ثلث الآلف مَـدّة أخرى .
- \_ ولكى تتكون السين صل نهايتها بالباء، وتقبل هذا الكلام قبولا حسنا.

#### (٨) حرف الصاد: [س٢٤٤].

رأسها النصف الأخير للباء ، متصل به ر بع من الدائرة ، ور بع من الألف وحرف الباء . وتختلف الضاد عنها بزيادة النقطة فقط .

### [رباعية فارسية في الاصل، ترجمتها :]

- من نصف الباء وربع مستقيم من الدائرة ،
   يمكن أن تهى صادا لطيفه وحسنة .
- ويكون آخر السين والصاد والنون الثلاثة معا ،
   ربع من الالف ، وباقى كل منها من الباء

### (٩) حرف الطاء:

عبارة عن النصف الأول من الباء ، يتصل بها ربع من الدائرة ، وألف في آخر نصف الباء ، ويكون ربع الدائرة مقفلا . والظاء لها نفس الرسم بزيادة نقطة واحدة فقط .

#### [رباعية فارسية في الاصل، ترجمتها :]

- ــ ارسم صورة الطاء من الآلف والباء ،
  - وأنشىء فيها ربعا من الدائرة .
- ثم اكتب ألفا وسط الباء وذلك الربع ،
   اجعل آخره للصاد وأوله للطاء .

#### (١٠) حرف العين:

يكتب بعدة طرق . ولكن أصله المين الصادية ، محيث تربط رأس صاد بنصف دائرة ، ويكون فراغها قدر الألف: أعنى عشر نقط . وتلك عين صادية .

أما العين النعلية فيجب أن تكون على صورة النعل ، كما يكون طرفاها الواحد فى مقابل الآخر ، تبكون رأسها مستقيمة . ولا تكتب هذه العين إلا فى المكان الذى يتلوه فيها ألف أو لام أو دال ، لأنه لا يحسن امتداد من العين النعلية ، بينها يحسن من العين الصادية .

وعين فم الأسد تكون مثلا عند ما تريد أن تكتب كلة « على » أو كلة تجىء فيها عين بمدها ألف ، فإنك تنزلها من رأس الألف . وكذلك ترسم بنفس الطريقة المين النعلية فتكتب من نصف الألف . وإذا رسموا على المين المحاذية للألف صورة أسد ، فإن المين التي كتبتها يجوز أن تكون شبيهة بفعه .

## [ رباعية فارسية في الاصل ، ترجمتها : ]

ــ من نصف الصاد ونصف مستقيم من الدائرة ، [ س٤٤٣] تتكون عين صادية لطيفة وحسنة .

> ــ والعين النعلية وعين فم الاسد من صورة النعل ، يأتيان قبل الالف ويعدما .

#### \_ (١١) حرف الفاء:

هو عبارة عن باء كاملة تتصل بها رأس فوقها نقطة . والقاف مثل الفاء عليها نقطتان ، وعنقها ربع ألف تتصل به باء كاملة .

## [ رباعية فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

الفاء صورة لباء مكتوبة كتابة حسنة ،
 توضع فوقها نقطة على عكس الباء .

ولكى تصير قافا يجب أن تسمع منى ،
 فتكتب فوقها ربع ألف (أى نقطتين) .

### ( ١٢ ) حرف الكاف:

تؤخذ الكاف فى الثلث والرقعة من الألف والباء . أما فى النسخ والمحقق فتكتب من باء واحدة بذيل مقطوع ، وباء معكوسة أخرى على رأسها ، وبها بياض قليل بحيث أنه لو كُتبت ألف وسطه ، فإنه لا يبقى فيه فراغ كثير .

#### [رباعية فارسية في الاصل، ترجمتها: ]

- اسمع منى هذه النكتة التي هي أعز من الأرواح ،
   والتي هي أغلى من الجواهر والياقوت الآحر .
  - أكتب ألفا ، وصل بآخرها باء ،
     فتصير كافا تساوى قوت الأرواح .

## (١٣) حرف اللام:

تؤخذ من الألف والتاء بحيث تكون التاء منحنية قليلا. ولام النسخ تترك في نهاية الكلام على حالها .

#### [رباعية فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

- الكاف واللام كلاهما من أم واحدة ،
   ولقد أخرجا من ثلاثة حروف .
- وكلاهما من ألف ومن بامين أخريين ،
   والياء المنحنبة أولى باللام .

## (١٤) حرف الميم:

فى النسخ والمحقق عبارة عن رأس الفاء متصلة بحرف الراء فى نهايتها ، كا أنك لوكتبت رأس الفاء ، فإنك تستطيع بالربع الأخير من دائرتها أن تجعل منه واواً أو ميا . وإذا وضعت رأس ألف على راء تكونت منهما ميم .

[رباعية فارسية في الأصل، ترجمتها.: ].

\_ إذا ثنيت ربع الآلف،

ووضتها على رأس الراء ، فإنها تصير ميا سنية .

ومن رأس الفاء والراء وربع الآلف ،
 تستطیع أن ترسم عدة أنواع أخرى من المیات .

#### (١٥) حرف النون:

تتكون النون من ربع الألف، وحرف الباء بأكله، ونهايتها مدورة. ويكتبونها بشكل التاء المقوسة قليلا، مع تدوير ذيلها، وهذه يعتبرونها نونا كذلك. وفي النسخ والمحقق إذا قوسوا ربع الألف والتاء، فإن النوت تتكون منهما.

[رباعية فارسية في الأصل، ترجمتها: ]

- \_ تكون النون من ربع الالف وباء واحدة من الاصول ، وعندئذ يعملون منهما عدة أنواع .
  - \_ وتكتب النون كالسين بنقص فيها ،
     والعقل لا يقبل إلا ما كان له أصل .

### (١٦) حرف الواو:

تتكون من رأسين معكوسين للباء، والنصف الأخير لهذا الحرف. وفى خط الثلث والنسخ والمحقق، أضافوا إلى الراء رأس الباء المعكوسة، وكونوا منهما واوا.

[ رباعية فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

- عندما تصل رأسين معكوسين للباء ،
  - ثم تنزل راء من زاويتها .
- ... تَكُونَ مِياً . أما إذا أخذت رأسى الباء ، ووصلتهما نآخر الباء فإنك تحصل على واو .

#### (١٧) حرف الهاه:

إذا وصلت رأس الألف المنحنية بممكوس رأس الباء تكونت الهاء، وترسم الهاء بطرق كثيرة: منها الهاء ذات العينين، وتكون من صفرين

متصاعدين الواحد فوق الآخر ، وتسمى « أذن الفيل » . وقد استخرجوا ثلثها على صورة الدال . وما كان فى وسطها خط هو حرف الهاء أيضا . وهناك أنواع أخرى لا تكتب إلا متصلة . وكذلك هناك أنواع من الهاء تؤخذ من الصفر ومن رأس الباء .

[رباعية فارسية في الاصل ، ترجمتها : ]

. اكتب رأس الباء والآلف متصلين،

وصل معكوس رأس الباء بالآلف .

ـــ والهاء ذات العينين تجيء من صفرين ،

صاعدين فوق بعضهما ومنفصلين من الوسط .

(١٨) حرف اللام ألف:

أصل « اللام ألف » يكون من صورة الألف والباء ، مع انحناء قامة الألف (مثل ألف الدال) التى تتصل من نهايتها بالباء الممكوسة . وكذلك تتكون « اللام ألف » من ألفين منحنيين متصلين ببعضهما ، على أن يكون الفضاء الفاصل بين رأسى الألف بمقدار نصف حرف الباء . وقد تجعل الألف منحنية في نهايتها ، وتقام عليها ألف أخرى . وهذه أيضاً يسمونها « لام ألف » ، وتكثر كتابتها في الثلث والرقعة . وتكتب هكذا إذا كانت متصلة . أما في خط النسخ فتكتب ألفان منحنيان على رأس نصف الباء فتتكون منهما اللام ألف .

[رباعية فارسية في الاصل، ترجمتها: ]

\_ بجب أنْ تؤخذ واللام ألف ، من الباء والآلف ،

فتخرج من نهاية الآلف باء معكوسة .

\_ والآلف المائلة كالدال فى الأصل ، ويجوز لك أن تجعلها أكثر استقامة .

#### (١٩) حرف الياء:

قيل إن أصل الياء ينبغى أن يكون دالين متصلتين في نهايتهما بالنصف الأخير الباء. وقيل يجب أن تكون عبارة عن دال معكوسة تماما ومتصلة بحرف الباء كاملا.

[ رباعية فارسية في الأصل ، ترجمتها : ]

- ـــ إن الخطاط يجعل الياء على شكل دال معكوسة ، متصلة بها باء في نهايتها .
- \_ وكذلك إذا وصلت دالين وجعلت في نهايتهما باء، فإنه تخرج لك من هذه الاحرف ياء.

وقد أفرد المؤلف كتابا آخر لمعرفة أصول الخط. ولكن بحكم أن لكل عمل رجالاً ، ولكل مكان مقالاً ، رأى أنه ليس من الضرورى في هــذا الكتاب الإطناب في الحديث عن الخط أكثر من هذا . وغرض المؤلف من ذكر الخط\_وهو حرفته\_في هذا الكتاب، إنما يرجع إلى حث [س٤٤٦] الناس على زيادة طلبه ، حتى يشاهد ويعرف كل منهم بواسطته ألقاب آلسلجوق وأنسابهم وسيرتهم وسريرتهم ، وذكر دولتهم و بسطة مملكتهم وعظمة سلطتهم ، وحتى يقدروا مثل هذا الخلف الذي عمت رعايته الفضل ، واشتهرت عظمته وعظمة صلاته في سائر الأفطار ؛ خصوصا في مملكة خراسان والعراق . وهو السلطان غياث الدين ـ دام ظله ـ ولم ير شخص مثل ساحته ، ولم يشتهر أحد بتدينه وعدله . وقد زين الداعي لهذه الدولة محمد بن على بن سلمان الراوندي عروسالفكر هذه من درر الشعر وحلل الخاطر - بجواهر اللآلي. ، وأحضرها إلى الحضرة العليا مزدانة محلاة . وقد طرز كسوة التاريخ لسلطنة آل سلجوق بذكر ألقاب سيد المالم ، ملك بني آدم ، السلطان القاهر عظيم الدهر ، غياث الدين ، كهف الإسلام والمسلمين أبي الفتح كيخسرو - مد الله ظله - فألف من ذلك كتابا وترك تذكارا في المالم يجد في طلبه جميع أنواع الناس؛ فيطالعه كل صغير وكبير وغريب وقريب ، ليلتمس فائدة من فوائده و يطلب مائدة من موائده ، و يقرأ الجميع كل ذلك و يعرفونه . و به أيضاً يظل حيا اسم هذا الداعى دلالة على طلب الفضل وحب العلم ، وليكون باعثا ومحرضاً للآخرين ؛ حتى يجد وا في رعاية الفضل وتحصيل العلم ، فيحظوا بقرب الملوك وجواره ، و يحصلوا على الصلات الجسيمة والمنح العظيمة .

ومن الإنصاف أن أقرر أن شخصا قط من أبناء جنسى ، لم يجد تلك الراحة واللذة والعطاء والصلة التي وجدتها ، بسبب ما توفر لى من فضل وتأليف . وكان من حسن حظى أننى في آخر المائدة وصلت إلى الحلوى ، فرأيت حضرة سيد العالم غياث الدين - متعه الله - وقديما قالوا :

[ مصراع فارسى فى الأصل ، ترجمته : ] كن آخر المائدة لتصل إلى الحلوى .

ولقد تذوقت مدحه ، وطوقت عنتى بحمل منته وطوق نعمته . فلتكن هذه الدولة حتى القيامة ، أول الدول وآخرها ، ولتبق أيضاً في العظمة والسلطنة حتى نفخ الصور ويوم البعث والنشور ، وليمنحنى الله التوفيق في خدمته ، حتى أعيش بقية العمر في حضرته . وسأظل في كل وقت حتى ميعاد انقضاء [س٧٤٤] الأجل – أجمع للملك من الأقاصيص والأعاجيب العالمية ما يبهجه في وقت البهجة والفرح ، وما يؤنسه في وقت الخلوة ، وما يكون موجباً لسلوته ، وأوصلها إلى الحضرة . وفي مدح السلطان واتساع ميدانه لايستطيع الخاطر أن يقرر في ألف عجلد عشر معشار ماهو جدير به . وقد أطلت الحديث في هذا المجلد ، وضمنته ذكر عجالس الأنس ، وتهيؤ أسباب المعاشرة والمنادمة ، ووسائل اللعب والصيد والقنص . والآن اشرح الطرق لمعرفة الظفر في الحرب ؛ والأسباب الموجبة لهزيمة الخصم ، وموقف الغالب والمناوب ؛ حتى يكون السلطان حظ من ذلك أيضاً ،

## فضل فى الغالب والمغلوب

عندما طلب الإسكندر العلم ، وأحضروالهارستطاليس ، بادرأ بوه نيقوما خس بإعطائه كتاب الهزيمة ، وأرسله إلى الإسكندر على رأس الجدول ، ثم أثبت أسماء الملاك تحته ، فعلم الإسكندر أنه سوف يكون حاكما على الدنيا جميعها ، وسوف يتغلب على ملوك العالم . وعلى هذه الحال اسم سليا نشأه ، وكان هذا الجدول للإسكندر بمثابة دستور عظيم . فإذا تجادل مع شخص أو خاصمه ، أخذ يطالع هذا الحساب . فإذا كانت الغلبة له بموجب هذا الجدول ، كان يستعد للخصام ويتهيأ للحرب . أما إذا كانت الغلبة لحصمه ، فإنه كان يدع الحلاف ، ويصطلح معه . وإذا دعت الضرورة إلى الحرب ، كان يختار واحدا من كبار رجال جيشه تكون له الغلبة على خصمه بمقتضى هذا الحساب ؛ فكان ينصبه والدا لجيشه ، ويرسله لمحار بة ذلك العدو حتى يحار به ويخضعه ، ويعود كاتبا رسالة الفتح ، قاصما ظهر الخصم . وعلى هذا النحو سارت الأمور دائما وفقا لمراد الإسكندر .

وهكذا إذا تخاصم ملكان ، و نظر في هذا الحساب والجدول ، فإنه يعرف لمن منهما تكون الغلبة . وهذا سر عظيم وعلم شريف . وخصائص [ س ٤٤٠] الأعداد والحروف ومزاياها كثيرة عديدة ، وكان حكاء اليونان في الأزمنة القديمة ، يعتقدون فيها و يحلفون بها الأيمان المغلظة . ولكن صحة هذا العمل ، تتوقف على رعاية شروطه ، إذ يجب أن يكون هناك بجانس واتفاق بين الواحد والآخر ، فالجنس مع الجنس ، والشبيه مع الشبيه ، فيكون الملك مع الملك ، والوزير مع الوزير ، والأمير مع الأمير ، والضابط مع الضابط ،

والمصارع مع المصارع ، والكاتب مع الكاتب ، والصانع مع الصانع ، والرجل مع الرجل مع الرجل مع الرأة وأمثال ذلك .

وأما أولئك الذين ليسوا متجانسين مثل العبد والسيد، والحقير والكبير، والمريد والأستاذ، والفقير والغنى، والضعيف والقوى، فإنه تصح أيضا مقارنتهم الواحد بالآخر بموجب هذا الحساب. ولكن المحافظة على سلامة الطريق صعبة، لأن عظماء الناس قلما يسيئون الظن بمر وسيهم ومن هم دومهم، فيغفلون بذلك عن شرهم. ولهذا السبب تبقى المقارنة غامضة، وإنما تعلم صحة الحادثة بعد انقضائها وعندما لا يكون مفر منها.

# فصل فى تسجيل الاسم والكنية واللقب بحساب الجمل

إذا كان شخص أكثر شهرة بكنيته ولقبه ، فإنه يحسن لكي يصح العمل ، أن ُ يُؤخَذَ اسمه من تلك السكنية واللقب ، لأنهما أكثر جريانا [ س ٤٤٩] على الألسنة وأكثر تعارفا لدى الناس .

مثال ذلك أبو مسلم وأبو جعفر وأبو الفضل فإنهم يقولون: إنه يجوز أن تذكر الألف من أجل الدقة في الحساب ، كما يجوز أن تحذف من الحساب لمعرفة الناس بها . وكذلك الحال مع الأسماءالتي يسقط منها أغلب الناس الألف واللام ؛ ذلك لأن أصحاب هذه الأسماء ، يكونون معروفين أكثر بين قومهم بحسن وحسين وعباس ومظفر . . . الح . و إذا لم تُسقط الألف واللام ، فإن ذلك يجوز أيضا . وكذلك حديث اللقب تنطبق عليه نفس القاعدة ، وذلك في الأمثلة الآتية :

(١) أركان الدولة والمملكة مثل يمين الدولة وجلال الدولة وشهاب الدولة وأمثال هذا .

- (<sup>1</sup>) عظاء الديوان مثل صنى وكامل وكافى ومؤتمن ومختص ومهذب ورشيد وأمثال هذا .
  - (ح) الوزراء مثل نظام الملك وعميد الملك ومجد الملك وأمثال هذا .

ويجب أن يؤخذ كل ما يعرف به الناس خارجا عن الاسم والكنية وذلك مثل « زنكه » « وكسته » و « غريبك » .

ولا يجب أن تؤخذ الكنية مع الاسم أو الاسم مع الكنية ، بل بجب أن يؤخذ الاسم مع الاسم . والكنية مع الكنية جتى يصح ذلك .

# فصل في حل المثال(١)

قتل أمير المؤمنين عر رضى الله عنه على يد أبي الواؤة ،

وقتل أمير المؤمنين على رضى الله عنه على يد عبد الرحمن بن ملجم ، ونظائر ب \* ط \* هذا كثير .

وقد وقعت جميع هذه الأخطاء ، لأن المجنى عليهم ، لم يحتاطوا تماما فغفلوا عن شر السفلة وكيدهم ، واحتقروا الخصم الضعيف ، مع أنه لا ينبغى فى أى وقت من الأوقات ، أن يخلو المرء من الحزم والاحتياط ، بل يجب أن يحذرالقوى والضعيف و إذا كان الخصم ضعيفا ، فلا ينبغى النهوين من أمره ، حتى تقل الآفات ، وهناك فرق كبير بين العالم والجاهل .

<sup>(</sup>١) لفهم مذا المتال أنظر القصول التالية .

## فصل في تسجيل حساب الجمل

اعلم أنه بدون حساب الجل لا يمكن معرفة حساب الغالب والمفاوب. وقد وضع هذا الجدول للأشخاص الذين لا يعرفون حساب الجمل، ولأولئك الذين يعرفونه أيضا ولكنهم لا يحفظونه، وقسم على هذا الترتيب:

الخانة الأولى للآحاد والثانية للعشراتِ والثالثة للمئات والرابعة للأنوف.

وهذا هو أصل الحساب. ولكننا زدنا عملا آخر في هذا الجدول لأجل مهولة الحساب. فع أن الناس يعرفون حساب الجل ، إلا أنه في وقت العد، يكون من الصعب عليهم إسقاط تسعة تسعة ؛ ولذا روعي في هذا أيضا إسقاط تسعة تسعة تسعة ابتداء من رقم عشرة إلى مائة ومن مائة إلى ألف. وكتبت [ س ٤٥٠ ] الأرقام الهندية أمام الحروف حتى لا يكون هناك تعب في عدها وتصبح سهلة.

#### ( أظر رسم الجدول )

| ألوف 🖈         | مئات 🛊               |                |           |
|----------------|----------------------|----------------|-----------|
| غ ﴿ أَلْتُ ا ﴿ | ق محمائة ا م         | 会 1 単二時 の      | ا م واحد  |
|                |                      | 黄(心变 本 点 点     |           |
|                | ش ﴿ تُلاثمَانُو ٣ ﴿  |                | •         |
|                | ت ﴿ أربعا لذ ع       | م 🖈 أربيون ٤ 🌣 | د 🖈 أربعة |
|                | ت المخسائد ه         | ن کے حسون د کے | ه 🛊 خسة   |
|                | か食られて                |                |           |
|                | د ن سیعائز ۷ م       |                | , ,       |
|                | ض ﴿ ثَمَاعَانَدُ ٨ ﴿ |                |           |
| ·              | ظ وتسائد و، ١        | ص 🖈 تىدون ۹ 🖈  | ط 🖈 تسمة  |

# فصل في كيفية العمل بجدول الغالب والمغلوب

اعلم أن العمل بهذا الشكل والجدول ، إنما يصح حينا بكون هناك شخصان من طبقة واحدة . فإذا كانا غير ذلك ، فإنه يؤخذ اسم أحد الخصمين بحروف الجلل ، وتحصى أرقامه ، ثم يسقط منها تسعة تسعة ، وما يتبق يبحث عن عدده فى الجدول ، ويوضع عليه الإصبع ، ثم يؤخذ اسم الخصم الآخر بحروف الجلل ، ويسقط منه أيضا تسعة تسعة ، ويبحث عن الباقى فى مقابل الإصبع المحلوث عليه . فإذا كانت الحروف حراء ، فإن الخصم الثانى يكون هو المتغلب على الخصم الأول . أما إذا كانت سوداء ، فإن الخصم الأول يكون [س ١٥١] هو المتغلب على الخصم الثانى . وإذا كانت خضراء (١) ، فإن الصلح يقع بينهما . وإذا لم يحدث صلح ، فإن الغلب تكون الشخص الأصغر سنا . ولو فرض أن الحرب تتابعت واستمرت ، فلا بد وأن نكون عاقبتها الظفر المشخص الأصغر سنا .

و إذا جاء الحرفان متساويين في الحساب كايبدوان في الجدول ، [ س ٢٠٠٠ ] وذلك مثل الألف والألف والباء والباء والزاى والزاى كان ذلك دليلا على وقوع الصلح بينهما .

<sup>(</sup>١) الوجود في هذا الجدول حروف حراء وأخرى سوداء فقط .

## « فصل »

البرهان على سحة هذه الأعداد هو أن نذكر المعروفين والمشهورين منذ آدم عليه السلام حتى هذا العصر ـ من الأنبياء عليهم السلام، ومن الملوك والمبارزين لنعرف من كان غالبا ومن كان مغلوبا . ثم تُتقابل الأسماء . وقد وجد بالتجربة أنه صحت جميع العمليات ، ولم يقع خطأ قط . وحيث أنه لم يقع خطأ في الزمن الماضي ، فسوف لا يقع خطأ أيضا في المستقبل .

ونحن نحسب جميع الأسماء فما تبقى منها يرجع إليه تحت كل حرف فى جدول الغالب والمغلوب حتى تعلم الحقيقة ، ويرتفع الشك من القلب :

.

## فصل في أسهاء العظهاء والملوك والقدماء

<sup>(</sup>۱) يجب أن يحسب هذا الاسم بأكله يعنى • جان بن جان ، لاجان فقط . والنون المصددة تحسب نونين ( بعنى ن + ن = ۱۰۰ ) .

 <sup>(</sup>۲) في هذين الاسمين لايجيء حاصل الجمع صحيحاً (يشي مايتبق بعد إسقاط تسمة تسمة) مثلا في قابيل ( 1 + 1 + 1 + 7 + 1 + 7 = 1 ) . ثمانية : يشي تبقي حاء حطي لا الجمع وفي هابيل ( ٥ + 1 + 7 + 1 + 7 = ١٢ - ١٩ = ٣٠) .
 ثلاثة : يمثى تبتى الجمع لا الدال ، كما جاء في نسخة الأصل وفي سائر الأمثلة توجد أسماء لا يصححاصل جمها ؛ وذلك من قبيل هابيل وقابيل ، وشل هذه الأسما. وضعنا قبلها علامة صليب .

 <sup>(</sup>٣) عب أن نفاف ألف إلى هذا الاسم حتى يصح الحاب .

<sup>[</sup> المنرجم ] : كلمة يبور فى الفارسية بمعنى عشرة آلاف ، اسب بمعنى حصان . وقد سمي الضعاك بهذا الاسم لأنه كان يملك عشرة آلاف فرس للدلالة على مبلغ قوته وسطوته .

+ «زنسكوله» (۱) ، وغلب + «گوذرز كشواذ كان» «پیران بن ویسه» ،

ه به به به به وغلب « ره لهراسب » ، وغلب « گشتاسب » و + « اسفندیار »

و به به به وغلب « رستم بن زال » ابنه + « سهرب » ، وغلب « رستم و به ابن زال » أیضاً + « اسفندیار » ، وغلب « شغاذ » أخو «رستم » «رستم » ،

و به به ن فرامرز » ابن « رستم » ، وغلب « الإسكندر » « دارا » ،

و به بهن فرامرز » ابن « رستم » ، وغلب « الإسكندر » « دارا » ،

و به بهن فرامرز » ابن « رستم » ، وغلب « الإسكندر » « دارا » ،

و به بهن فرامرز » ابن « رستم » ، وغلب « الإسكندر » « دارا » ،

و به بهن فرامرز » ابن « رستم » ، وغلب « الإسكندر » « دارا » ،

و به به به به به الردوان » ، وغلب « شیروی » + « برویز » (۲) .

<sup>(1)</sup> يصح الحساب في هذا الاسم إذا لم نعد الهاء الصامتة .

 <sup>(</sup>۲) المراجع: أسماء الملوك المذكورين في هذا الفصل يمكن الرجوع إليها في كتاب غرد أخبار ملوك الفرس وسيرهم الثمالي •

# فصل فى ذكر الرسل والصحابة والخلفاء الراشدين

<sup>(</sup>۱) تبتى الأاف من الم أبى جهل ، وأما البا، غطأ قطعيا ؛ لأنه على حد تعبير المصنف نفسه إذا تساوى الحصان في الحساب ، فإن ذلك يكون دليلا على الصلح .

<sup>(</sup>٢) لما كان جَمَاب كلا الاننين مساويا للآخر ، فإنه يجب أن يكون ذلك دليلا على الصلح .

# فصل فى ذكر السلاطين والأمراء

أمير العراق « رستم بن على الديلمي » في لرى ، وهزم الأمير «چغرى» السلطان ز \*

« مسعود » فى دندانقان ، وهزم السلطان طغرل إبراهيم ينال فى همدان ، وغلب ط\*

السلطان « ألب ارسلان محمد »(۱) « قتامش » ، وكذلك غلب السلطان ب \* و \*

ألب ارسلان ملك الروم « ديوجن » القيصر ، وهزم السلطان السعيد ب \*

+ «ملكشاه» « قاورد» ، وغلب الأمير + « تتش » (۲) + «سلمان ح \* م \* ز \*

ابن قتامش » على بأب حلب ، وهزم الأمير « تكش » (٢) « سلمان [س ٥٠٥] ط \*

ابن چغری بولوالج » ، وهزم أمير اسطبلات ملكشاه « التونتاش » الأمير ط

مسعود (٣) بيجز ، ومجود بن مسعود (٣) على باب سرخس ، وتصالح السلطان ط\*

<sup>(</sup>١) عد المصنف لفظ عجد وترك د أل ارسلان ، .

<sup>(</sup>٢) يبق حرف الباء من هذا الاسم كما لوحظ في موضع آخر من هذا الفصل .

<sup>(</sup>٣) الاسمان متماويان في الحساب ، وإذن فبجد أن يكون هذا دليلا على الصاح .

بركيارق مع السلطان محمد، وهزم الأمير إسماعيل الملك تقش وانتصر عليه، به وغلب السلطان السميد « محمد بن ملكشاه » + ملكشاه بن بركيارق و إياز به السلطان مسمود طغرل وسلمانشاه . ونحن نكتفي بهذا القدر ، وتقاس الأمثلة الأخرى على هذا النحو .

# كيفية العمل بجدول الغالب والمغلوب فيما يتعلق بفتح الحصون والمدن

#### فصـــــل

حينا تفتح مدينة أو حصن ، يؤخذ اسم الفاتح بحروف الجل ، وتسقط سعة تسعة ، وما بقى يبحث عن عدده فى الجدول ، ويوضع عليه الإصبع . وكذلك يؤخذ اسم المدينة أو الحصن ، فتسقط منه تسعة تسعة ، ويبحث عن الباقى فى مقابل الإصبع الموضوع عليه . فإذا كانت الحروف حراء ، فإنه يتعذر الاستيلاء على المدينة . أما إذا كانت الحروف سوداء ، فإن هذه المدينة تسقط ويستولى عليها . وإذا كانت خضراء ، فإنه يقع الصلح بين الطرفين .

والآن نذكر عدة أسماء لبعض الأشخاص الذين فتحوا الحصون والمدن .

#### ه فصل »

أيضا ، وكذلك فتح عبد الله بن عامر بن مرو الروذ (۱) ، كما فتح عبد الله بن عام ز \* و \* ز \* هراة أيضا ، وفتح + قتيبة تن مسلم سمر قند ، وفتح أبو موسى الأشعرى + الرى . د \* ح \* ا \* د \*

وتحسب بقية الأسماء على هذا النحو أيضا . وإذا جاءت حروف الحصن آو المدينة مساوية لحروف الفاتح ؛ فإنه ينظر ما إذا كانا قد أقياقبل ولادة الفاتح ؛ لأنه في هذه الحالة يستولى عليهما . أما إذا كانا قد أقيا بمد الولادة ، فإنه لا يمكن الاستيلاء عليهما .

<sup>(</sup>١) إذا أخذنا الحرف الأخير وحسبنا الدال الممهلة بدلا من الذال المعجمة ، فإنه يصبح الحساب . [ المراجع : ] تركنا الأسماء الفارسية بإملائها ولم نورد تعريبها التي عرفت به في المكتب العربية ، لأن قيمتها العددية محسوبة وفقا لهذا الإملاء .

# طريقة أخرى لمعرفة الغالب والمغلوب

يمكن بهذا الشكل معرفة الغالب والمغلوب دون جدول. فنحن نعلم أن الأعداد من (١) إلى (٩) تشتمل على خمسة أعداد فردية وأربعة زوجية. والآن نبين بطريقة أوضح: أى عدد فردى يغلب عددا فرديا آخر، وأى عدد زوجي يغلب عددا زوجيا آخر، وأى عدد فردى يغلب عددا زوجيا، وأى عدد زوجي يغلب عددا فرديا ؟!.

## « فصل<sup>(۱)</sup> »

الأعداد المتفقة مثل الفرد والفرد والزوج والزوج ، إذا كان كلا العددين فرديا ، فإن العدد الأصغر يُغِلب العدد الأكبر . فمثلا الرقم (١) يغلب[ ص ٤٥٧ ] الأرقام (٣) ، (٥) ، (٧) ، (٩) .

أما إذا كان كلاهما زوجا ، فإن العدد الأصغر أيضا يغلب العدد الأكبر . فالرقم (٣) يغلب الأرقام ٤ ، ٦ ، ٨ .

وفى حالة العدد المخالف مثل الفرد والزوج أو الزوج والفرد، فإن العدد الأكبر يغاب العدد الأصغر . أى أنك إذا وضعت العدد الأكبر (٩) الذى هو

<sup>(</sup>۱) في الجدول المرسوم في نهاية هذا الفصل يلاحظ أن السكليات والحروف المتبوعة بعلامة النجعة ، قد كنبت بالمداد الأحركما وردت في نسخة الأصل . واستمال هذا الجدول سهل جداً ، إذ أنه بوجد حرف أحر في كل صف أنقي ينلب سائر الحروف الأربعة السوداء . فتلا في الصف الأول ينلب حرف (۱) الأحر حروف ج ، م ، ز ، ط . أو بعبارة أخرى : ينلب المعدد (۱) الأعداد (۳) ، (۵) ، (۷) ، (۹) . وكذاك في الصف الثاني ينلب حرف (ب) حروف د ، و ، ح ، ا أو أن العدد (۲) ينلب الأعداد (٤) ، (٦) ، (٨) ، (١) وكذا الحال في سائر الصفوف .

عدد فردى ، فإنه يتغلب على جميع الأعداد الزوجية الأصغر منه ، يعنى الأرقام (A) ، (A

و إذا كان العدد الأكبر زوجيا ، فإنه يتغلب أيضا على جميع الأعداد الفردية الأصغر منه . أى أنك إذا وضعت مثلا العدد (٨) فإنه يغلب الأعداد (٧) ، (٥) ، (٣) ، (١) . وكذلك العدد (٦) الذى هو زوجى يغلب الأعداد (٥) ، (٣) ، (١) . والعدد (٤) يغلب العددين الفرديين (٣) ، (١) . والعدد (٢) يغلب العددين الفرديين (٣) ، (١) . والعدد (٢) يغلب العددين الفرديين (٣) ، (١) . فإذا عرف كل هذا أمكن فهم الفالب والمغلوب بوضوح .

| غالب، مغــــلوب، |          |   |   |          |  |  |
|------------------|----------|---|---|----------|--|--|
| ط                | ز        | A | ح | ١٠       |  |  |
| 1                | ۲        | و | ے | ب        |  |  |
| ٠                | ط        | ز | • | ج*       |  |  |
| ج                | 3        | ح | و | د ه      |  |  |
| ٤                | ب        | ط | ز | <b>4</b> |  |  |
| ۵                | ح        | 1 | ح | وه       |  |  |
| و                | د        | ب | ط | زه       |  |  |
| ن                | <b>A</b> | ح | 1 | ح•       |  |  |
| ۲                | و        | د | ب | طه       |  |  |

## خاتمية الكتاب

اشترطت في فهرست هذا الكتاب أن أختمه بالملح والفكاهات ، ولكن طائعة من العظاء والأصدقاء ألحوا على أن أتحلل من هذا الشرط [ س ٤٥٨ ] وأتخلص منه ، لأنه مناف للأدب ، وأشاروا على بأن أفرد لذلك كتابا مستقلا يكون متمة للخواص ونزهة للعوام، وأن أختم كتابي هذا بالدعاء للملك، وألا أخلطه بالهزل، وأن أقصره حتى نهايته على الفوائد العلمية والدعاء لدولة سلطان العالم . و إني أدعو الله تعالى أن يجعل شمس دولته ، وظل إقبال سيادته ــ وهو سلطان العالم ذو القرنين الثاني ، قيصر الزمان ، إسكندر العصر والأوان ، غياث الدنيا والدين ، كهف الإسلام والمسلمين ، أبوالفتح كيخسرو بن السلطان المادل قلج ارسلان - مضيئة ودائمة حتى قيام الساعة ، وأن يجعله وارثا ملك سلاطين آل سلجوق وتاجهم وعرشهم ، وأن يجعل في يد اقتداره ، أقاليم العالم وزمام الحل والعقد في بني آدم ، وأن يجعل في قبضته أعمال الدنيا ومصالح العالمين . ولتسكن رقاب الملوك وجبابرة العالم خاضعة ومستخرةلأوامرهونواهيه حتى يحضر عبيده من جميع الأطراف ويتوجهوا إلى حضرة السلطان الأعلى -أعلاه الله-ويعبروا في سبيل ذلك المنازل والمراحل ، وينظموا له المدائح .

[ أبيات فارسية في الأصل(١) ، ترجمتها : ]

كل نظم يخرجه جهد الإنسان،
 إنما يكون في مدح الملك الميمون.

<sup>(</sup>۱) من البيت الثالث حتى آخر القصيدة من شعر شرف الدين شفروه الإصفهاني في مدح السلطان طفرل بن ارسلان ( انظر تذكرة الشمراء لدولتشاه ، طبع ليدن من ١٥٤ – ١٥٥) .

- اقرأ نصفه المكتوب، فإن نصفه الآخر،
   ممنوى وموزون في الصور.
- ويتساوى البشر وسكان البحر والجن والملائكة ،
   في الخضوع للسلطان .
  - غياث الدين كيخسرو الذى وجد ،
     التاج والعرش والعملم والخاتم .
  - ومطربه وطباخه وفرسه وكاتبه ،
     الزهرة والشمس والقمر والمشترى .
  - الهواء والتراب والماء والنار على بابه ،
     هم الحازن والصراف والرسول والصائغ .
- ف ظل عدله يعيش في تضامن ،
   الاسد وحمار الوحش والذئب والكبش والحجلة والصقر .
  - وفى كف غلمانه وأحبابه ،
     الرمح والسيف والنشابة والعلم .
  - لتكن الساء فراشا له حتى يقيم من أجله ،
     القصر والسرادق والطبل والعلم .
    - وتظل مشوية على سماطه ،
       البقر والسمك والخيل والغنم .
    - البحر والمعدن ينثران لحضرته ،
       اللؤلؤ واليافوت والدينار والدره .
  - والمطربون في مجالس الحفل يمسكون ،
     البربط والمود والرباب والناى والدف .
    - حـ ولقد توطن فى بستان عيشه ،
       الورد والصنوبر والسرو والسنديان .
  - و لقد صار العقاب والعنقاء والفيل والكركدن ، صيداً لصقره وفهده .

[ ص ٥٩٠٤]

- ـــ وصارت الشمس والقمر والزهرة وعطارد فى الحفل، طبلا وكأسا وطستا وحوضا.
  - وقد تسلطت على أبدان أعدائه ،
     الفنفذ واللقلق والغراب والحدأة .
  - والبلبل والقمرى والحجلة والقبرة قد أحدثت.
     في بستانه أصوات آلات الطرب.
    - فليبق مجلوا في بستان مراده
       العندليب والببغاء والطاوس الفحل.
      - وليتخذ الملوك من نعل جواده ،
         القرط والسوار والطوق والحزام .
    - وعلى جسم أعدائه ليتقطع إربا إربا ،
       الدرع والخوذة والبلطة والترس .
    - ولينفذ في جسم خصومه ،
       الدبوس والنشابة والرمح والسهم والفأس .
- ولتكن محملة بالأثمار حداثقه وضياعه الكثيرة ،
   ولتكن مشعرة بالتفاح والنارنج والاترج والرمان والسفرجل .

## ذكر الرؤيا

عند ما جلستُ فى صومعة الهموم وعش الغموم و بيت الأحزان ، التزمت زاوية العزلة ، واخترت التجرد والوحدة ، وآثرت الفراغ والانزواء ، واشتفلت بالرياضة والقناعة . و بعد أن وقعت حادثة السلطان السعيد ، القاهم الشهيد طغرل بن ارسلان - قدس الله روحه العزيزة ، وأبقى المولى وارث عمره ودولته - لم أعرف شخصا فى مرتبته ومنزلته لأقوم على خدمته فانطويت على نفسى . وذات ليلة اتشحت فيها السهاء برداء أسود ، وعقدت خمارها على وجه الفلك .

#### [ بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

ـــ وليلة حالكة السواد مثل معدن الشبه المطلى بالقار ، لم يبد فيها بهرام ولا زحل ولا عطارد .

تعبت حدقة عينى ، وهجم جيش التفكير على ، وتراكمت أماى الهموم حتى خشيت على روحى الجريحة أن تغيب عن عالم الطبيعة ، فغفلت عن كل ما كان يرد إلى حسى ، ولم تقبل عينى كل طيف كان يداعب حدقاتها ، وطرقت مزامير داود باب سمعى ، فلم تنفذ واحدة منها إلى داخل أذنى ، [س١٠٠] بل كانت سببا فى ألمى وهمى ، وتخلت الحواس الخمس عن وظائفها ، وسقطت الأعضاء السبعة عن دائرتها . فأخذت أحيانا أقول لنفسى : إنه بغير مخدوم وممدوح كريم سوف يبتى بستان علمى عديم الممر مهملا ومعطلا ، و بغير عطائه الغزير ، لا أستطيع أن آمن غارة الفقر . ولما كنت قد خدمت مثل هؤلاء الملوك الجبابرة والعظاء المشهورين ، فكيف أنسجم مع الأخساء الحقيرين ، والدون للغرضين ، وكيف أقوم على خدمتهم ؟!...

[ مصراع فارسى فى الأصل ، ترجمته : ]

ــ إذاكنت قع توجت ملكا ، فكيف أرضى أن أكون حارسا . . ؟ ا

مثل : « والليث لا يخضع للأرنب » .

### [ فهلو ية <sup>(١)</sup> : ]

من كه بوسته بى لوباره جانان جه هركى لوبدندان ها نكيرام وأخذت أحيانا أقول لنفسى يا ليت قمرا من برج السلاطين ، أو ملكا من ملوك الأرضين ، يظهر من سلالة السلاجقة حتى يطمئن القلب إلى خدمته .

<sup>(</sup>١) المراجع : منى هذه الفهلوية غير معروف ، وقد أثبتناها كما وردت في الأصل والفهلويات عموماً موضع درس .

وفي هذه الأثناء عانق سلطان عقلي في مستقره الأبيض من الرأس - عروس إنسان العين ، وراح في حلم لذيذ ، أسدل فيه ستار الأجفان على حدقة العين ، وأبرز فيه الأهداب والوجه إلى العالم العلوى ، ثم سلك طريق الأنفاس بغير مشقة ، وصعد المرتقى والسلم فرأى عش القديسين ، وسمع أصوات الملائكة ، فصاح به هاتف من الغيب وقال : « أبشر فإنهم يدقون في الأفلاك السبمة النوبات الخس لسلطنة آل سلجوق . وها هو ذا يشرق من أبراجهم ملك كريم كأنه القمر ، يستولى على الملك ويظفر بما ظفر به أسلافه من مرتبة ومنزلة . وقد قامت دولة آل سلجوق من «إسرائيل» ، وكان الجد السابع للسلطان ، وكان هُو أَكْبَرُ وأَعظمُ إِخْوتُه . فلما غدر به مجمود بن سبكتكين وسجنه ، قام إخوته طلبا للثأر . وكان هذا سببا لوصول الملك إليهم . ولسكن حاقت الهزيمة بهذه الدولة بسبب استيلاء جماعة من أتباعهم الطاغين ، وسينهض من نسل إسرائيل سلطان في سيرة سليمان ، وسريرة أنو شروان ، وعدل عمر ، وفضل [ س ٢٦١ ] كسرى ، يخضع له الإنس والملائكة . واستيقظت من ذلك الحلم العذب ، وقد أحسست بالطرب، وعقدت العزم على خدمة هذا السلطان، ولم أنم سنة أخرى حتى نظمت هذا الدر ، وقلت هذه الأشعار ، وجمت أبكار الأفكار ، وأخذت أطوف الآفاق ، وأجوب الولايات ، ولكني لم أجد أثرا لهذا السلطان في أي مكان.

وأخيراً سمعت عن صيت الكرم والمروءة ، وسمة النفوذ التي امتاز بها التسلطان السعيد ركن الدنيا والدين - قدس الله روحه العزيز - ولا زال المولى السلطان الأعظم وارثا لتخته و بخته ؛ فرأيت أن أتوجه إليه ، ولكن أخطأ فكرى وقال : أيكون هو الشخص الذي أود أن أؤلف باسمه هذا الكتاب ؟ .

فلما عرفت الأحوال بالتفصيل ، اتضح أنه كان غاصبا للملك (١) ، وأنه هو الذى المتدت يده بالفدر ، إذ كان والده قد عهد بولاية العهد إلى الملك السعيد – خلير الله ملكه .

مثل: « رجع الحق إلى أهله » .

أبتى الله هذه الدولة ، وجعل أطناب خيمة عظمتها متصلة إلى يوم القيامة ؟ لتكون دولته مقدمة الدول ، وزعيمة المالك. ولقد وصل إليه الملك أبا عن جد ، وهو جدير بالسيطرة والملك خلفا عن سلف ، وهو نفسه جدير بما ينبغي له .

## [ أبيات فارسية فى الأصل ، ترجمتها : ]

- الأمر على خلاف ما تهوى يا ملك العصر ،
   وكان فى مد خصمك عدة الملك والدولة
- فإن صيحات و تضرعات كثيرة تتجه إلى عتبة ذى الجلال ،
   لكى يصون مملكتك من الحاسدين لجاهك .
  - وهذه هى المملكة باقية اليوم فى يدك وحتى الآبد ، وبتلك البشرى سوف يزيد سرور الفلك .

وظلات فى تحير وتفكير ، حتى قدم السيد الأجل العالم المحترم صاحب الحظ المقبل ، جمال الدين ، كال الإسلام ، شرف التجار أبو بكر بن أبى العلاء الرومى \_ أطال الله عمره ، وطيب دهره وعيشه \_ إلى دار الملك هذان \_ حماها الله \_ فنشأت صحبة بيني و بينه ، ورأيت منه المحبة والميل لأسرة آل سلجوق ؛ [ ص ٢٦٠ ] إذ كان طوال يومه يشتغل بنشر معدلة ، وذكر منقبة سلطان العالم غياث الدين \_ عن نصره \_ و يذبع بين أمراء العراق والصدور شرح سيرته ، و يشيد بعدله \_ عن نصره \_ و يذبع بين أمراء العراق والصدور شرح سيرته ، و يشيد بعدله

<sup>(</sup>۱) يعنى ركن الدين ( أخو كيغسرو ) الذي كان منتصبا لامرش ، بينها كان كيغسرو هُو ولى العهد الحقيق .

واستعداد جيشه ، وقضائه على الكفار ، وخوضه غمار الحروب ، وفتحه بلاد الكفر . حتى جعل أمهاء العراق يحبون سيد العالم .

وكان يطوف بالمدارس و يزور العلماء والزهاد ، و يحدثهم بحكايات قتاله مع الكفار ، وفتح مدينة « انطالية » التي لم يكن في مقدرة أي سلطان أو ملك مسلم الاستيلاء عليها من قبل ، وكيف خلص كثيرا من المسلمين الذين ظلوا أسرى أذلاء عدة سنوات في أيدى الكفار ؛ فأنقذهم بذلك من ذل الأسر ، مما حدا بالعلماء في مدارسهم والزهاد في صوامعهم إلى أن يجعلوا وردهم الدعاء لدولة هذا الملك ، معتبرين ذلك فرض عين عليهم ، وأخذوا يطابون من الملك ذي الجلال أن يمده بالفتح والنصر والإقبال والدولة .

[بيت فارسى فى الاصل ، ترجمته :] — حينها يعدل ملك العالم مع أهل العالم ، فإنهم جميعا يرجون له الإقبال والتأييد .

ولما لمست في السيد الأجل جمال الدين - دامت سعادته - ميله ومحبته لى ، بحت له بسر هذا الكتاب ، وبينت أنه قد صار مطلوبا ومرغوبا فيه . فقال : سأوصل هذه الأعجو بة العالمية إلى السلطان ، وسأنزل هذه النادرة التى انفرد بها الزمان منزلها ومحلها ، فأنغام البلابل تطيب في الرياض . و بجب أن يذاع مدح هذه الدولة صاحبة النعمة حتى يقرأه الصغير والكبير والحقير والعظيم ، فيعرفوا عظمة سلاطينهم ؛ فإن صيتهم ذائع في جميع أطراف العالم بحيث يترنم بمدحهم جميعا ، الوافد من طريق بعيد يستغرق شهرين .

ولما سمعت أنامؤلف هذاالكتاب ، ذكر عظمة السلطان ، وأنه سيد العالم ، السلطان الأعظم ، مالكرقاب الأم ، مولى ملوك العرب والعجم ، سلطان أرض الله ، حافظ بلاد الله ، ناصر عباد الله ، معين خليفة الله ، غياث الدنيا والدين ، كهف حافظ بلاد الله ، ناصر عباد الله ، معين خليفة الله ، غياث الدنيا والدين ، كهف حافظ بلاد الله ، ناصر عباد الله ، معين خليفة الله ، غياث الدنيا والدين ، كهف

الإسلام والمسلمين ، ظل الله في الأرضيين ، مطيع الحق ، مطاع الخلق ، وارث ملك ذي القرنين ، إسكندر الزمان ، صاحب الدنيا ، [س ٢٦] مالك الأقاليم ، مانح التاج «أبو الفتح كيخسرو بن السلطان السعيد قلج ارسلان » مانح التأه شأنه ، وأيد سلطانه ، وشيد قواعد ملكه ودولته لم أقتصر على هذا الكتاب ، بل صمت على أن أؤلف كتابا جديدا ، وأنجز مؤلفا آخر ، أكتب فيه جميع الأحداث منذ عهد آدم حتى انقراض العالم ، وأسجل فيه تواريخ الأنبياء والأولياء ، والملوك والغزاة وأسماءهم ونسبهم وسيرتهم وسريرتهم ، وأذكر السير الحيدة لكل واحد منهم على حدة ، وذلك لكى يقرأه ملك وأذكر السير الحيدة لكل واحد منهم على حدة ، وذلك لكى يقرأه ملك الإسلام الملك السعيد ، غياث الدنيا والدين مد الله ظلال دولته ، وأعلى الله رايات سلطنته في فيختار منه لنفسه الأحسن والأجود ، لأنه بحمد الله تعالى في ربيع الدولة ، وأول السيطرة ، وعنفوان التوفيق ، ومطلع الشباب وعز الدولة .

ولقد فتح الأرمن ، ونكب ليفون اللمين ـ خذله الله ، ودم عليه وأخزاه ـ وحاصره ، واستولى على قلاعه وولاياته ، وضم البلاد الإسلامية الأخرى ، ولم يكن ذلك فى مقدور غيره من ملوك المسلمين . و إذا كان السلطان قد تركه يمبث عدة أيام ، فإن ذلك كان فقط من قبيل الاستعداد للقضاء عليه . « فهل الكافرين أمهلم رويدا (۱) » . فلم يلبث أن استرد منه الخزائن واستولى على الدفائن ، وعادت الولاية مرة أخرى إلى المسلمين .

[بيت فارسى فى الأصل ، ترجمته: ]

لقد زينوا البقرة من أجل ذبحها ،
 ولا شك أن خصمك أبله إذا لم ينتصح .

<sup>(</sup>١) قرآن كريم ، سورة • الطارق ، آية ١٧ .

و إن ذلك الململون ليموت بغصته ، ويقضى عليه الحزن والكمد ، يمسكه حيش السلطان بين أنيابه . وقد مجات سمادة السلطان وظفره بنهايته ، وهو يعلم أن الدواء الشافى لدائه الذى لا يعالج ، هو السيف البتار لملك العالم .

#### [ بيتان فارسيان فى الأصل(١) ، ترجمتهما : ]

- غصص خصمه كالافلاك ، طبقات فوق طبقات وهو يحطم ما يجلبه الفلك لخصمه من سعادة .
- \_ ولو استراح الخصم بضرب عنقه ، فهو محق فى اعتقاده فاذا يستطيع أن يفعل . . إن راحة الشمع فى قطع عنقه

وبهذا الفتح الذى حدث ، ووصل نبأه إلى كل مكان من ديار [س؟٤] الإسلام ، كان الناس يتوجهون بالدعاء للسلطان ، ويطلبون له العون والمدد في صلاة العشاء ، حتى يزيد الله – عز وجل – في نصره وتأييده ، وتئول جميع بلاد الكفار وقلاعهم إلى سيطرة سيد العالم الملك السعيد . وبهذه البشرى تهدأ وتستريح روح نبينا محمد المصطفى عليه أفضل الصلوات والتحيات ، فتقف في حفرة الكبرياء ، وتلتمس من الله – تعالى وتقدس – أن يمدالسلطان بالفتح والظفر ، حتى تسيطر على جميع أطراف الدنيا ، وحتى يدوم لك الملك .

وليفون اللعين ما هو إلا كلب حقير إذا ما قورن بخصمه ، ومن هو ليفون ؟ ! . . . إن سيف السلطان يأبي أن يتلوث بمثل دمه النجس .

> [ مصراع فارسى فى الأصل ، ترجمته : ] « لا تضرب الذبابة بقدم الفيل .

وسوف تصل الرايات المنصورة لكسرى الثانى ، غياث الدنيا والدين \_ إلى أقصى بلادالترك \_ والخطا والختن ، وسوف بمنح عبيده وأتباعه تلك البلاد .

<sup>(</sup>١) من قصيدة لمجير البيلقاني .

#### [ بيتان فارسيان في الأصل(١) ، ترجمتهما :

ــ كل ملك جدير برايتك،

. داخل في نطاق ولايتك .

\_ وذلك الذي لا يكون في حوزتك أيضا،

تخيل أنه لك واسعد بذلك .

ليجعل الملك تعالى رايات دولة السلطان مرفوعة كل يوم ، ما دام للفلك الحركة والانقلاب ، وما دام اللأرض الاستقرار والهدو من كل فتنة واضطراب ، ولتبعد عين السوء عن هذه الدولة ، وليجعل الله وصول هذا الكتاب إلى تلك الحضرة مباركا ميمونا ، وليمتع الله مؤلفه بالقبول والمثول فى خدمة السلطان عمد وآله .

#### [أبيات فارسية في الاصل، ترجمتها:]

\_ ليدم كيخسرو عادلا ما دامت الدنيا ،

وليدم كيخسرو العادل ملـكا للإنسان والجن.

\_ وليبق سيد العالم غياث الدين والدولة ،

وليظل كيخسرو فاتحا مظفرا.

[ 270 00 ]

\_ آخذ الجزية من الاعداء ومانح التاج الاصدقاء ، ليظل كيخسرو العادل في الدنيا حتى الخلود .

\_ الآمر بالعدل ، الواهب للإنصاف ، الفاتح الأقاليم ومانح الممالك ، للدم كمخسرو رحما شفوقا على رعيته .

وليظل كيخسرو سيدا وصاحب الفران ،
 في بمالك الاقالم السبعة وعلى ملوك العصر .

ــ قد استولى على ملك الاقاليم السبعة ودان له الناج والعرش، ليدم كيخسرو مبتهجا وعمتها بالعمر المديد.

<sup>(</sup>۱) من مثنوی لیلی والمجنون لنظامی ( خسه ، طبع طهران ص ۲۷۷ ) .

- عرش إقباله في الروم وخطبة مدحه في الصين ،
   ليدم كيخسرو بطلا على جميع الممالك .
- وحيثها يوجد ملك حتى الفغفور وخاقان الصين ،
   ليدم كيخسرو متقبلا منهم الهدايا .
  - ــ وليدم كيخسرو حاكما في الزمان،

مادامت الارض في مقرها والفلك في دورته ، وما دام الليل والنهار يتعاقبان

- وليظل كيخسرو جانيا ثمار تلك الروضة ،
  - التي هي روضة للرياحين 🗓 العالم .
  - ماداست الطبائع تتأثر بالسعد والنحس،
     ليدم كيخسرو قرينا للسعادة ·
- وليدم كيخسرو في أمان من الحوادث ،
   بعيدا عن أحزان العالم ، هانثا على عرش الملك .
- ليدم كيخسرو ملـكا على ،
   الروم والروس والترك والصين ومصر والشام حتى حدود الهند .
  - ليأخذ السلطان أملاكه من الاعداء بالسيف ،
     وليظل كيخسرو بوزعها على الاصدقاء بكتابة القلم .
- وليدم فيهاكيخسرو آمرا،
   الافلاك السيعة وكواكها وكرة الارض وجوهرها،
  - وليظل كيخسرو يزيل الغم ويجلب السرور ،
     الخلق ولنفسه وهو على عرش الملك حتى الخلود .
  - وليكن كيخسروكالاسد صاحب السيف، وكالجبل المستقر في القتال،
     وليظل مبينا لهذا المعتسى.
    - وإذا ظهر الاعور الدجال في طوفان الغم ،
       فليكن كيخسرو و المهدى ، في آخر الزمان .
      - وليبرزكيخسرو العادل للعدو ،
         كالضرغام فى ساحة القتال يوم الهيجاء .

- الملك الذي توضع الرؤوس والاعناق على عتبته إجلالا ،
   ليكن هوكيخسرو العادل .
  - ۔ وأمام كل ملك ، وفى كل عهد وقول حتى الابد ، ليدم كيخسرو محمر الوجه مثل الارغوان .
    - ليظل كيخبرو في الارض والسماء ،
       ملكا مظفرا آمراً جديرا بالحكم والسلطان .
  - لقد صار عش السلطنة عقيا مرة أخرى يامولاى ،
     فليظل كيخسرو طائر الإقبال في هذا العش .
    - \_ وفى هزائم الاعداء يوم القتال ،
       ليكن كيخسرو العادل مثل الافعوان الكاسر .
  - وليعمر بستان الدنيا بسبب إنه اف الملك ،
     ثم ليدم كيخسرو العادل فرحا طروبا فى هذا البستان .
- وليظل كيخسرو لمادحيه الذين يصلون من أطراف الممالك ،
   مصدر الكرم الذى للبحر والمنجم .
- وهذا المسافر الذي قدم مادحا من طريق بعيد يستغرق شهرين [س ٤٦٧]
   ليدم كيخسرو العادل ناثرا الذهب على رأسه .
  - \_\_ وكل تعب وانكسار لاقاه هذا الضعيف من جور الاخساه، \_\_ ليكن جبره في ضمان كيخسرو العادل.
    - وليرحب السلطان ولينعم على هذا الضعيف ،
       وليظل كيخسرو مانحا المال واهبا العطايا مستضيفا .
      - ـــ وياربكما أعطيته الدنيا . . . ، اجعل كيخسرو العادل جليس الحور في الجنة

تم السخ الكتاب فى غرة رمضان سنة خمس وثلاثين وستماثة على يدى الضعيف المحتاج إلى عفو رب الناس الحاج إلياس بن عبد الله الحافظ القونوى ، حامدا لله على نعمه ، ومصليا على نبيه محد وآله وأصحابه أجمين (١).

( تم كتاب راحة الصدور بعون الله وتوفيقه )

وقد تَمَّ نقله إلى اللغة المربية فى يوم الأحد ١٢ من شوال سنة ١٣٧٦ هـ الموافق ١٢ من مأيوسنة ١٩٥٧ .

والحد لله أولا وأخيراً كم

<sup>(</sup>١) المراجع : هذه العبارة وردت هكذا بالعربية في أصل الكنتاب .

# كشاف الكتاب

- ١ ــ فهرست أسماء الرجال
- ٢ ـ فهرست الآماكن والقبائل والطواتف
  - ٣ ـ فهرست الكتب المذكورة بالكتاب
    - ٤ ـ فهرست موضوعات الكتاب

(1)

آدم ابو البشر ۵۲ ۸۵ ، ۹۲ ۱۰۴ ۱۱۰ ۱۱۰ 4 197 4 198 4 199 4 198 4 179 4 \* TOX ' TET ' XX ' XXE ' TOY ' TY 777 4 770 4 077 أبراهيم أمين الشواربي ، الدكتور ﴿ أَنْظُرُ : مراجم الكتاب ) ابراهیم اینال (ینال) ۱۵۸ ، ۱۲۸ ، ۱۷۱ ، 7X3 > 27F ابراهيم الخليل (النبي) ١٤ ، ٦٢٨ ابراهیم طفقاج خان بن نصر ۲۰۷ ابراهيم بن مسمود الفزنوى ١٠٧ ابراهیمبن یحیی الکلبی الغزی ، ابواسحاق، الشاعر ١٠٥ ابراهیم بن یزید النخمی ، الفقیه (انظس النخمي) ۷۹ه ، ۸۸۲ ابلیس ٤٤ه ، ٦٢٦ اتسر بن محمد بن توشتكين ، خوارز مشساه 74 > 407 > 357 > A57 > 710 ابن الاثير (أنظر الريخ بن الأثير في فهرست (كنب) أثير الاخسيكتي ، الشاعر ٩ ، ٢٢ ، ٢٩ ، ٢٩ ، 103 4 403 احمد بن حنيل ، الامام ٥٠ ، ٩٦ احمد خان ، حاكم سمرقند ٢٠١ ، ٢٠٣ ، TOY آيو أحمد الدهستاني عمسسروك ، وزير طفرليك 109 أحمد بن عبد الملك بن عطاش ٢٠٦ ، ٢٣٩ ، 337 4 788 احمد الففاري ٢١ احمد بن نارس ، صاحب المجمل في اللفة 148 احمد بن محمسد بن على الراوندى (تاج الدين) خال المسنف ١٣ ، ٨٥

أحمد بن محمد القدوري الفقيه (انظـــر

مختصر القدوري في نهرست الكتب) أحمد بن محمد بن عمر الناطفي (انظـــ الناطغي احمد بن ملكشاه ، أبو شجاع ٢١٥ أحمد بن أبي منصور بن محمد بن منصور اليزاز القاساني ، شهاب الدين ١٧ ، ٩٥ احمد بن منوجهر شمست كله ، شمس الدين 1.7 6 1.7 6 17 احمد ابو نصر (انظر نظام الملك أحمد) احمد بن نظام الملك (انظر نظام الملك أحمد) اخواست بن بشنك ٦٢٦ آدریس (النبی) }}ه الادريسي صاحب نزهة المستاق ١٩٠ ادوارد براون (انظر : براون) ارجاسب ۱۲۷ اردشیم بن بابك ۲۸۰ ، ۲۲۷ اردوان ، الملك الاشغاني ٦٢٧ ارسطا طالیس (ارسطو) ۲۵ ، ۲۱۹ ارسلان ابه ، الاتابك ۲۹۸ ، ۲۵۲ ، ۳۷۷ أرسلان أرغون ، مم السلطان بركيارق ٢٢١ أرسلان الجاذب ، والى طوس ١٥٤ ، ١٥٤ ارسلان بن طفرل ، السلطان ركن الدين ١٤٠٠ ( 117 ( AT ( 3T ( 64 ( TT ( T) ( 17 4 TAX 4 TAX 4 TAO 4 TTY 4 188 < \$10 < \$.4 < \$.8 < \$.7 < \$.7 < \$14 < {ov < {T1 < {T0 < {TT < {T. 001 6 801 ارمانوس ، ملك الروم ١٨٨ ، ١٨٩ ، ١٩٠ از ابه ، مملوك الاتابك قزل أرسلان ٤٨٣ ، 313 أزبك ، أخسسنو الاتابك أبو بكر ١٣٨ ، ٣٩٥ ، 6 08A 6 080 6 088 6 087 6 087 6 08. 00Y 6 00{ 6 00. ازدمر ، ابن شحنة اصفهان ١٨٤ آزد ۱۱۶۸ ابن اسحاق ، صاحب سيرة النبي ٥}

أبو اسحاق الفقامي ، المعتمد ١٦٧

مدا الكتاب ١١٤٢ اسرائیل بن سلجوق ۱۱۵ ، ۱۶۵ ، ۱۴۱ ، أمير انشاه بن قاورد ۲۰۰ < 177 < 107 < 101 < 10. < 187 < 18A الأمين بن هارون الرشيد ، الخليفة ٦٢٨ 771 أمين الدين المختص ، قائد تلمــة فرزين اسفندیار ۲۲۷ 777 اسقلبیادس ، طبیب یونانی ۹۹۰ أمية (بنو) 17٧ الاسكندر اليوناني (الاكبر) «أو القرنين» و٢٥ اناسوغ لى (انظر ايضا ) محمود اناسوغلى) Y3 > 75 + 771 + 717 + 177 + 307 > اندریمان ، اخر آفراسیاب ٦٢٦ اتر ، أمير الجيش ٢١٨ ، ٢١٩ ، ٢٢٧٢٢٣ 787 4770 4777 4717 400-4 884 أنس (انظر أنضا مالك بن أنس) ٨٦ ، ٧٨ه اسماعيل الجرجاني ٢٤ أتورى ، الشاعر ٩ ، ١٧ ، ١٠٧ ، ٢٦٣ ، اسماعيل بن أبي الحسن عباد (انظرالمباحب 4 \*\*\* 4 \*\*\* 4 \*\*\* 4 \*\*\* 4 \*\*\* 4 \*\*\* 4 \*\*\* بن میاد) اسماعيل بن ياقوتي ، خال السلطان انوشتكين شيركي (صاحب آبه وساوه) ٢٤٧) برکیارق ۲۰۸ ، ۲۱۸ ، ۲۲۰ 111 الأسود العنسى ٧٩ أنوشتكين غرشجة ٢٥٧ أشرف ، السيد (انظر حسن الفزنوي) انو شروان ۲۶ ، ۲۲ ، ۱۱۲ ، ۱۲۵ ، ۱۲۷ ، أمز الملك عبد الجليل الدهستاني ، وزير < T.0 ( TO) ( 167 ( 177 ( 171 ( 17. السلطان بركيارق ٢١٤ 4 777 4 007 4 {91 4 {00 4 771 4 777 افراسیاب ۲۲۲ 787 افریدون (انظر فریدون) انو شروان بن خالد ۸ ، ۳۲۵ انلاطون ۲۲۸ أنو شروان بن فلك المعالى قابوس بنوشمكير افسنقر بيروز كوهي ، من أمراء السلطان 100 محمد بن محمود ۲۸۲ أهرمن 197 أنسنقر نسيم الدولة ، والى حلب ٢٠٣ ، أويس القرني ٢٨٢ TIA ای آیه مؤید بزرك من أمراء سنجر ۲۷۱ ، ال افراسیاب ۲۲ **177 : 777 : 777 : 777** الب ارسلان ، السلطان عضد الدولة أبو شجاع محمد ۱۲۳ ، ۱۲۸ ، ۱۸۵ ، ۱۸۲ ، اى ابه (أو \_ ايسه) (أنظر جمال الدين اي ابه ) 774 ( 004 ( TIE ( 14E أي ابه ، مملوك الاتابك بهلوان (أنظر جمال البغوش كون خر ، حسام البدين الاسير الدين أي آبه ) السلاحي ) من أمراء السلطان محمسة بن المز الأمير ١٦٥ ، ٢٦٦ ، ٢٢٧ ، ٢٤٢ ، ٢٨٣٠ محبود ۲۷۷ ، ۲۰۸ 7 7. 4 8.7 4 747 البنداري (أبو الفتح) ٨ ، ٢ ، ٣٤ ايتممش ، أمير العراق ١٨ه ، ١٩ه ، ١٥٨ التونتاش ٦٢٩ ايتكين السليماني ، شحنة بغداد ١٧٢ ، ال خافان ۲۲ 146 4 144 الغ باربك الفرحيني ( انظر جمال الدين أي ایرج بن افریدون ۲۲۲ (41

الخان الكافر الخطائي ( أنظر كورخان

الياس بن عبد الله الحافظ القونوي الناسخ

الخطائي)

ايلدكز ، شمس الدين ، الاتابك الاعظم ٨٢،

\$ 47 4 799 4 797 4 7AY 4 7AE

171

بشر بن أحمد الاسفرايني الفقيه ٧٣

بقراط ٩٠٠ 4.3 · 2.3 · 23 · 373 · 273 · 273 · بکتفدی ، حاجب ۱۵۹ ، ۱۵۹ بكتمر ، ملك أخلاط ٩٠ اللقفشت (تفشت ونقشت) بن قيمال اجمال ابو بكر السمعاني ٧٣ الدين ، حاجب ، ٢٧١ ، ٢٧٢ ، ٢٧٣ ، ٢٨١ ابو بكر الصديق ١٠ ، ٥١ ، ٢١ ، ٢٧ ، ١٩ ابلك خان نصر بن على بن موسى ) ملك PA7 ' TY- ' TA9 ما وراء النهر ١٤٦ ، ١٤٧ اينانج ؛ حسام الدين ؛ والى الرى ٣٧٣ ؛ أبو بكر نصرة الدين ، الاتابك ١٥ ، ٦٦ ، 6 007 6 087 6 087 6 07A 6 0.7 6 8A. \* \$1 - 4 T3A 4 T33 4 T3Y 4 TAT 4 TAT 300 \$ A00 4 ETT 4 ETT 4 ET1 4 ET4 4 E14 4 E11 بكرك ، حاجب السلطان الب ادسلان ١٨٦ 373 3 343 ابنانج خانون ، زوجة الاتابك محمدالبهلوان البلخي ١٣ بلكابك ، الاسم ٢١٨ ، ٢١٩ 7.73 ) 173 ) 1.0 ) 0.0 F.0 ) Y.0 بلوشيه (المستشرق) ٥ ، ١٢ ، ٢٧ اینانج بینو ۱۰ اخربك ۲۲۴ ، ۲۲۵ بنو بکر ۲۴ (-) بنو سعد ۲۶ بنيامين ٢٥٣ بابا جمفر ، من أولياء همدان ١٦٠ بايا طاهر ، من أولياء همدان ١٦٠ ، ١٦١ بهاء الدين خواجه ، ممدوح الخاتاني ٢} بهاء الدين سنباط ، من أمراء الأتابك أبي بكر الباخرزي ، صاحب دمية القصر ١٧٣ 730 > 730 بارمان ، البطل التوراني ٦٢٦ بهاء الدين أبو العلاء الراوندي ٦١٥ بايزيد (السلطان) ١٥ بهاء الدين قيصر ، من أمراء السلطان مسعود البخاري (انظر صحيح البخاري) }} ، ٢٦ ، EAT 4 TY0 4 170 717 بدر الدین قراقز ، الاتابکی ۸۰۰ بهاء الدين اليزدي ، أستاذ المسنف ١٣ ، 1.8 المستشرق ادوارد براون Browne بهرام ۲۹۰ براون ه ، ۷ ، ۱۲ ، ۱۲۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۹ ، بهرامشاه الفزنوی ۱۰۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۸ ، 737 > A.T. 177 البرزمي (يوسف) ۱۹۱ ، ۱۹۱ بهمن بن اسفندیار ۲۲۷ برسق ( امر الجيش ) اسفهالار ) ٢٢٤ ابن اليواب (الخطاط) ٩٦ ) ١٩٤ برسق ، والى ليثمتر ٢٣٢ بوزایه ، صاحب قارس ۲۲۶ ، ۲۲۷ ، ۲۲۹، بركيارق بن السلطان طغرل ١٨٣ بركيارق بن ملكشاه ، السلطان ركن الدين · TE1 " TEA " TED " TET " TET " TE. ابو المظفر ۸۲ ، ۱۱۹ ، ۱۲۳ ، ۱۶۳ ، ۱۷۹ ، 1.3 بوزان أو بوزان ، عماد الدولة ، والى الرها 111 4 TIX 4 T-T 77. 4 707 4 77A 4 77E 4 779 4 77A أبن البيبي (أنظر مختصر سلجوتنامه) ٦ ،٩١ برهان (آل برهان) ۷۲ ·7 : 170 برهان ، السيد الامام ( برهان الدين عبد العزيز بیزن بن کبو ۲۲۱ ين مازه ) ۷۷ ، ۷۲ ، ۲٦٤ بيغو أرسلان ١٤٥ بزرجمهر ، وزیر انوشیروان ۲۲ ، ۵۵۱ ۹۹۰ بيورسب ( أنظر أيضا الضحاك ) ٦٢٦ بساسیری ۱۷۱ ، ۱۷۲ ، ۱۷۵

البيهتى ( أنظـر تاريخ البيهستى ) ٧ :

301 > 001 > F01 > Y01 > X01 > YF1 > TF1 > TF1 > FF1

(پ)

پرته ، بطل ایران فی ایام کیخسرو ۱۳۹۰ پرویز بن هرمز ( انظر خسرو پرویز ) ۱۳۹۰ ۱۳۷۷ - ۱۳۸۱ - ۱۳۹۰ پهلوان ، الاتابك ۷۲۱ - ۵۲۸ ، ۸۳۸ ، ۸۵۰ پیران ویسه ۱۲۷

( 😊 )

تاج الدین ( انظر محمد بن علی الراوندی )
تاج الدین الشیرازی ، وزیر السلطان مسمود
۲۲۵ ، ۳۲۲ ، ۳۲۵ ، ۳۲۸
تاج الدین ابر الففسل ، حاکم سنجتان
ونیمروز ۲۷۷ ، ۳۲۲ ، ۳۲۶
تاج الملك أبو الفنایم الفارسی ( اسمهالرزبان
بن خسرو قیروز ) ۲۰۷ ، ۲۰۸ ، ۲۰۹ ،

تنار الامير الحاجب ٢٦٥ ، ٢٦٩ ، ٣٦٦ ٢٦٦ تنثى ( بن الب ارسلان ) ، عم السسلطان بركيارق ٢١٦ ، ٢١٠ ، ٢٠٦ ، ٢٠٦ ، ٢٠٠ تركان خاتون زوجة السلطان ملسكشاه ٢٠١ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ،

تركان خاتون زوجة السلطان سنجر ٢٦٤ الترملى ٧٨ه

ترنر مكن Turner Macan ترنر مكن الأمير ٦٢٩

تور بن افریدون ۱۲٦ ( ث )

التعالين ٢٢ : ١٧٣ : ٢٢ه ؛ ١٥٥ 6 600 6 ٢٥٥ - ١٤٤٥ ثريان ١٤

(ج)

•

جالوت ، مقتول داود النبی ۱۲۸ جالینوس ۹۰۰

جلع النیسابوری ، الغراش ۱۹۱ ، ۱۹۳ جان بن جان ۲۲۱

جاولی الجاندار ، والی آنربیجان ۳۳۵ ، ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۱ ، ۲۴۹

جبريل ؟؟ ، ٢١١ ، ٣٤٧ ، ٣٦١ جبرير ، التساهر ١١٢ جمفر بن القتدى ، الخليفة ٢١٦ جمفر بن القتدى ، الخليفة ٢١٦ جكرمش ، والى الموصل ٢٠٣ جلال الدين عبيد الله بن يونس ، وزير الناصر الدين الله ١٨٤ ، ١٨١ جلال الدين بن قوام الدين أبو الفضيل الزير ٢٧١ ، ٢٨١ ، ٣٠٤ ، ٢٣٤ ، ٢٣٤ جمال النقاش الاسفهاني ١٠١ الدين أبه ٤ أو وجمال الدين الاسفهاني ٢ ، ٢١ ، ٢٥ ، ٢٧٠ جمال الدين الاسفهاني ٢ ، ٢٢ ، ٢٥ ، ٢٧٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ،

7.1 ' 777 ' 010 ' 710 ' V10 ' 7.1 ' 7.1 ' 7.1 ' 7.1 ' 7.1 ' 7.2 ' 7.2 ' 7.2 ' 7.2 ' 7.2 ' 7.2 ' 7.2 ' 7.2 ' 7.2 ' 7.2 ' 7.2 ' 7.2 ' 7.2 ' 7.2 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 ' 7.3 '

جمال الدین ابو بکر بن ابی الملام الرومی ۲۰ ، ۱۹۶۰ ( ۲۰ ، ۱۹۲۰

جمال الدين الشجندى ٤٧٣ ، ١٥٠ جمال الدين على ، ابن أنتى الامير العاجب ٣٣٥

جمال الدین محمد بن عبد الرزاق الاصفهانی، الشاهر ( انظر جمال الدین الاصفهانی ) جمال الدین الاصفهان ۱۳۱ جمشید ۹۵ ، ۱۱۱ ، ۱۹۵ ، ۱۹۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۲۳۰ ، ۲۳۳ ابر جهل ۱۲۸ ، ۲۲۸ ابر جهل ۱۲۸ ، ۲۲۸

ر ج

چفان ، الامير ۵۰۸ چفر ، اللك ، ابن خوارز مشاه ۳۵۰ چفرى بك ابر سليمان داود بن ميكائيل بن سلجوق ۱۹۲ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۵ ، ۱۹۷ ،

**(**<sub>Z</sub>)

حاتم الطائي ۱۸۲ ، ۲۹۰ حاتم بن تممان ، ناتح مرو ۱۳۱

حاجي خليفة ١٥ ، ٢٤ حافظ ( حافظ السيرازي السامر ) حائظ ایرو ۲۷ أبو حامد محمد بن أبراهيم ٢٠ ١٨ حبيب بن عمر الغرغاني ، الغقيه ( انظـر الفرغاني ) حسام البخاري ( السيد الامام عمر بن عبد العزيز بن مازه ) ٧٢ حسام الجائدار ٥٤٠ ، ٥٥١. حسام الدين البغوش السلاحي ( أنظـسر : اليغوش ) ٢٠٦ حسام الدين تزمش ، من أمراء العراق ٣٢ه حسام الدين دزماري ٥٠٢ ، ١٥٠ حسان بن ثابت ، الشاعر ۲۱۲ ، ۲۳۲ حسن جاندار ۲۲۵ ، ۳۷۷ الحسن بن زياد النقيه ٧٩ه الحسن بن السياح ٢٠٩ ، ٢١٧ ، ٢٣٨ ، 111 الحسن بن على بن أبي طالب ٢٩ الحسن بن على بن اسحاق ( أنظر : نظسام (था। حسن الغزنوي ؛ الشاعر ( السيد الأشرف ) < 1.7 < 1.7 < 7. ( ot < TT < 17 < 4 \* TOE ' TYY ' TAY ' TAY ' TAY ' TAY 177 > 377 > 733 أبو الحسن الكرخي الفقيه 29ه الحسن بن محمد الحسيثي ( الامام الاشرف) TAI الحسن بن محمد الدهستاني ( نظام اللك ) حسين العاجب ٢٥٦ الحبين بن الحسين ، ملك الغود المبروف بجهانسوز ٢٦٦ الحسين بن على بن أبي طالب ١٩ ، ١٩١ ، 217 الحسين بن على بن ميكائيل ١٥٥ ، ١٥٦ ، 101 حصين بن الحمام الرى ، الشاعر ٢٦٥

العسلاج ٧٩

حماد الكوفئ القتيه ٥٣

نبرست الكتب ) ٢٥ حمشا ( الشيخ ) ١٦٠ أبو حنيفة الكوفي ( النعمان بن ثابت ) ، الأسام الاعظم ٥٤ ، ٥٠ ، ١٥ ، ٢٥ ، ٣٥ ، 6 044 6 16. 6 0A 6 0Y 6 07 6 00 6 08 ٠٨٥ ، ١٨٥ ، ٢٨٥ حيدر ( أنظر على بن أبي طالب ) (خ) خاتون كرماني ، زوجة السلطان محمد بن محمود ۲۸۳ ، ۱۹ خاصبك بك ارسلان بن بلنكرى الامرالحاجب \* TET \* TEE \* TET \* TET \* TTA \* TTT **5.7 ( TYY ( TY0 ( TYE ( TYT** الخاتاني 4 التباعر ٢٤ ، ٢٧٤ ، ٢٧٥ خان خانان ( أنظر : كورخان ) الخطائي خسرو برویز بن هرمز ۱۳۱ ، ۱۳۷ ، ۱۲۸ ، 077 ( 577 ( 707 ( 170 ( 17. ( 177 الخضر ۲۷ ، ۲۳۱ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۹۲ خطير الملك أبو منصوراليذني اوزير السلطان TTE James

الخفاجي ( صاحب شفاء المليل ) ٣} خلجی تشطة ، شحنة آبه ١٢٥ الخلفاء الراشدون 113 الخواري ( أنظر علاء الدين الخواري ) خواندمير ( مساحب حبيب السير ) ١٣٤ خوارز مشاه ۱۷ ، ۵۰۵ ، ۱۲۵ ، ۲۷۵ ، 4 off 4 off 4 off 4 of 4 off 4 off 4 00. 4 0EE 4 0TA 4 0TY 4 0TO 4 0TE 100 ) 700 ) 700 ) 300 ) 000

( 2 )

دادبك حبشى بن التونتاق ٢١٠

دارا ، شاه ایران ۲۵۹ ، ۱۹۸۶ ، ۲۰۲ ، داود الني ۱۲۳ ، ۲۲۸ داود بن معبود بن محمد ، السلطان }}1} **717 > 777 > 137** حمسد الله المستوق ( انظر تاريخ كزيده في دبيس ( بن على بن مزيد الاسدى ) ( انظر

أيضا : نور الدولة دبيس ) ١٧٢ دبیس ، ابناء ۲۸۲ دناق ( جد السلاحقة ) ۱٤٧ دولتشاه السمرتندي ۷۷ ، ۹۸ ، ۲۹۳ ، رودکي ، النساعر ۱۱۷ ، ۱۰۷ ، ۱۱۲ 770 6 T.1 دی جویه ( مستشرق ) ه دیستوریدس ، طبیب یونانی ۹۰ ديوجن ، ملك الروم ٦٢٩ دی پونج ( مستشرق ) ه

( 5 )

ذبيح الله بهروز ١٢ أبو ذر ، الصحابي .} الذهبي ( صاحب طبقات الحفاظ ) ٥٣ ذو الخمار ( لقب أسود المنسي ) 24 ذو الفقار ٧٩

(ر)

راشد بن المسترشد ، الخليفة ٣٣١ ، ٣٣٢ راڤرس ، مترجم طبقات ناصری ۱۲۲ ، ۲۹۲، 771

الراوندي ( مؤلف الكناب ) ، أنظر : محمد ابن على بن سليمان

ربيب الدولة أبو منصور القيراطي ، وزير السلطانين محمد ومحبود ٢٣٤ ، ٢٩٩ ربيم بن زياد ( ناتم بوشنك ۵ بوشنج ) )

رخش ( اسم جواد رستم ) ٦٢ رستم ، بطل ایران ۱۲ ، ۲۵ ، ۲۹ ، ۳۹۰ **777 4 00. 4 EA1 4 ET3 4 T31** رستم بن على الديلس ٦٢٩ رشید جامه دار ، والی اصفهان ۳۵۲ ، TAI ' TYY

رشيد الدين نضل الله ٢٠ ٢٠ رشيد الدين الوطواط ١١٢ الرضا ، الامام ١٥٤ رضا قلى خان ( انظر مجمع الفصحاء في

فهرست الكتب }

رضوان حارس الجنة ٢٢٢ ركن الدين حافظ الهمدائي ٥٣١ ، ٥٣٢

ركن الدين سليما نشاه ، شاه الروم ( أنظر أيضا سليما نشساه ) ١٨ ، ١٩ ، ١٩ ، ١٩ ، 78. 6 071 روس ( سيف الدين ) مملوك الاتابك بهلوان \$Y\$ > 6Y\$ + FY\$ + FY\$ رونس ، الطبیب ۸۹۵ ابن الرومي ، الشاعر ٧٦ه رهام بن کودرز ۲۲۱ ريو ( مستشرق ) ۸ ، ۷۷ ، ۹۷۹ رئيس الرؤساء ( أبو القاسم على بن الحسن بن مسلمة ) وزير القائم بأمر الله

(ز)

زبيده خاتون ، والدة السلطان بركيسارق 11X 4 1.X زردشت ( نبي الفرس ) ۷۷ زنر ، الإمام ٥٠ زليخا ، مطربة ٥٠٧ زنکوله ، اخر افرا سیاب ۲۲۷ زنکه مشاوران ۲۲۳ زنکی بارس ۱۵ ۱۴ ۱۳۶ زنکی جاندار ۲۷۳ ، ۲۷۴ ، ۳۷۰ زین الدین علی کوچك ، والی الرصل ۳۸۳، 447 \$ 747 زين الدين محمود بن محمد بن على الراوندى

(س)

( خال المؤلف ) ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ٨٩ ،

1.8 6 1 . . 6 11

ساسان ۱۱۲ سالار بوثركان ( انظر : أبا القاسم الخوبائي) سام ، ملك الفور ٢٢٦ سبائي ، الحاجب الكبير ١٥٨ ، ١٥٨ ستى خانون ( ابنة سنجر ) ٣٠١ ستى فاطبة ، أخت علاء الدولة الهمدائي ، زوجة السلطان ارسلان ٣٠} صديد الملك أبو المالي ٢١١ ، ٢١١ سراج الدين تتلغ ، من أتباع شرف الدولة صاحب أبهر ١٨٤ ، ٨٦١ سراج الدين تيماز ، من أمراء السلطان طفرل

\* TT1 \* TTT \* TT1 \* 1-Y \* AT \* YT PTY 4 PTE 4 PTT 4 EA. YTT : GOT : FOT : YOT : AOT : POT : این سمد ۲} • TY+ • TTA • TTY • TTT • TTE • TT-سعد الدولة ( كبر آيين ) ١٨١ ، ١٩١ YYY A KYY A TAT A TAT A TAY A TAY سيعد البدولة (يرنقش الزكوى) والى اصفهان ۲۲۱ ، ۲۸۵ \* Tol ( To. ( TEY ( TTO ( T.7 ( T.1 سعد الدين الوراويني ١٠٣ 000 4 017 4 577 4 777 4 700 سعد الملك الآبي ، وزير السلطان محمسد سنجر شاه بن طفانشاه بن المؤيد أي به 760 4 755 4 757 4 775 سعد بن ابی وقاص ۲۲۸ أبو سميد الحاكم المقولي ٢٩ سنقر الطويل ، شحنة اصفهان ٢٨٥ سميد بن الماص ، فاتح طبرستان ٦٣١ سنقر الهمداني ، والي همدان ٤٠٨ سفيان الثورى ، الغقيه ٥٠ ، ١٨٥ سهراب بن رستم ۲۲۷ أبو سهل الحمدوني ، العميد ١٥٥ سلجوق بن لقمان ، جد السلاجقة ١٤٥ ، 18A 6 18Y سورى ، سيف الدين ، ملك الفور ٢٦٦ ، سلجو قشاه بن السلطان محمد ٢٣٤ ، 777 220 سورى بن المنز ، عميسد نيسابور ١٥٤ ، سلطانشاه بن قاورد ۲۰۰ سوسهايم ( المستشرق ) ۲۹ ، ۳۴ سلمان الفارسي ، الصحابي ٢٤ ، ٥٥ سيامك ، أخو بيران ٦٢٦ سليمان النبي ٥١ ، ٥٥ ، ٢٢ ، ٩٠ ، ٩٢ ، \* TAO \* TT1 \* T1T \* 187 \* 17E \* 1TT سیاهی رستم ۳٤۹ سیاوش ٦٢٦ 779 · 600 · 77. · 778 · 797 · 7AA سلیمان بن جغری ۱۸۵ ، ۲۲۹ السيد الأشرف ( انظر : حسن الغزنوني ) سلیمان بن طفرل ۱۸۵ السيدة ( عروس طفرليك ) ۱۷۷ ، ۱۷۸ 🎖 سيف الدولة الحمداني ١٥٦ سليمان بن قتلمش ٦٢٩ سليمان خان ، حاكم سمرقند ٢٠٣ سيف الدين تكز ، غلام أى أبه ٢٦ه السيوطي ٤٣ ، ٨٦ ، ١٣٥ ، ٨٦ ، ٨٧٥ ، سليماانشاه بن قلج أرسلان ، ركن الدين ، شاه الروم (أنظر أيضا ركنالدين سليمانشاه) 740 > 780 717 4 717 4 47 (m) سليمانشاه ( سليمان ) بن محمد بن ملكشاه، السلطان معز الدين أبو الحارث ٩٢ ، ١٤٤٤ التساقمي الطلبي ، محمد بن ادريس ،الامام YAT : TTT : - 37 : FFT : TAT : الاعظم ٥٠ ، ١٥ ، ٢٥ ، ١٤٠ ، ١٤٠ شرف الدولة الابهري ، من أمراء السلطان 4 8-3 4 739 4 738 4 737 4 738 4 737 طغرل ۲۷۱ ، ۸۱۱ ، ۸۱۶ شرف الدين الب ارغون ، من أمراء السلطان 77. 4 001 السمماني ٧٣ طفرل ۷۲} ، ۶۰۵ شرف الدين شغروه الاصفهائي ، الشمساعر سنائي الغزنوي ، النساعر ١٧ ، ٥٠ ، ٧٢ ، 750 سنجر بن السلطان سليمان ، الملك ٧٢ ، شرف الدين أبو طاهر ماميسا القمى ، وزير 001 6011 60.1 السلطان سنجر ٢٥٦ سنجر بن ملكشاه ، معز الدين أبو الحارث، شرف الدين على بن رجا ، وزير السلطان

طغول ۲۰۲

السلطان الاعظم ٢ ، ٢٧ ، ٥٩ ، ٥٩ ، ٦٠

راحةالصدور (٤٤)

شرف الدين كردبازو (أنظر موفق كردبازو) ١ حبليا ) ) شرف الملك أبو سعد المستوفى ٢١٠ ، ٢١١ شصت كله ( الشاعر أحمد بن متوجهري ) 1.7 ( 1.7 ( 17 شیروی بن برویز ۲۲۷ التسميي الفقية ٨١ه

> شفاذ ، أخو رستم ٦٢٧ شمس الدين اللاغرى ، الشاعر ٨١٥

شبسى الدين ايلدكز ٦٢

شمس الدين مبارك ، من خواص السلطان طغرل ۵۰۵ ، ۲۰۵

شمس الدين محمد بن محمود الكنجوي ، الامير الحاجب الكبير ٢٢ه

شمس الدين أبو النجيب الدركزيني ، وزير السلطانين مسعود وملكشاه ٣٢٥ ، ٣٤٣ ، TA1 4 TY1 4 TY1 4 TO1

شمس الدين (أو الملك) تكين بن طفقاج ، خان التركستان ١٩٠

شمس الدين عشمان بن نظام الملك ، وزير السلطان محمود ٢٩٩

شهاب ، حجت نویس ۹۸ ، ۹۹

شهاب الخوارزمي ، حاجب خوارز مشاه 071

شهاب الدين ، كاتب ملك مازندران ٨٧) ، 113

شهاب الدين أحمد بن أبى منصور القاسائي 30 : 14

شهاب الدين بن نقة الدين عبد العزيز (شهاب الدين ثقة ) وزير ألسلطانين سليمانوارسلان 117 : T10 : T17

شهاب الدين بن الحديدة ١٨٤ ، ٨٥٥ شهاب المدين مبارك بن شهاب الدين بن ثقة الدين ، الطغراثي ١٠ ٤

همهاب الدين مثقال بزرك ٣٨٧

شهاب الدين أبو المحاسن ابن اخي نظام الملك ، وزير السلطان سنجر ٢٥٥

شومنة ( التركماني ) من أمرأء السلطان محمد بن محمود ۲۷۴ ، ۲۷۴

السيباني ، الامام ٢٣ ، ٥٠ ، ١٣٤ ، ٢٧٩ ، AAT ' TAY

شيخ حمشا ، من أولياء همدان ( انظــر دسرک ۲۶۸ ، ۲۶۸ ، ۸۶۲ شيركي ، أخو الاثابك ارسلان أبه

فسرين ۲۸۸

شبشمقاط ، من أمراء الانابك أبي بكر ١٤٢ه شيغره ۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰

( ص )

العساحب بن عباد ، وزير آل بويه ٩٦ ، \*\*\* 171

صارم محمد بن بونس السلطاني ، من أمراء السلطان محمد بن محمود ۲۷۳

مناعد بن مسعود ، ركن الدين ، قاضي اصفهان AY 4 DY

صالح ( أبن صالح \_ مجهول الاسم ) ٣٢٥ صتماز ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۱۱ ، ۱۱) ، ۲۱) ، ۲۵ صدر الخجندي (أنظر صدر الدين الخجندي صدر الوزان ۲۵۵ ، ۵۵۳

صدر الدين الخجندي ، شرف الاسسلام ، رئيس الشافعية بأصفهان ٢٤٣ ، ٢٤٤ ،

صدر الدين الدوني }}ه

صدر الدين على الحسيني ( صاحب زيدة ألتواريخ.) 4 ، 34

صدر الدين الكرمائي ٣٢ه

صدر الدين المراغى ، وزير السلطان طغرل 173

صدقة ؛ صاحب الحلة و٢٣ ، ٢٣٦ ، ٢٣٧، 787 4 787

صعبة بن باهر الهندي ، واضع الشطرنج oYo

الصفي أبو الملا حسول ١٧٣ ، ١٧٤ صفى الدين الاصفهاني ، أستاذ المؤلف ١٦٣ 1.8

> صلاح المعرف الصغدى ٢٧٤ ، ٢٧٥ ملاح الدين ، السلطان ٧٠}

الصلتان العبدی ) الشاهر }}۲ صوتاش ) من امراء خوارزم ۲۰۵

(ض)

النحاك ۱۹۲ ، ۳۶۷ ، ۳۶۳ ، ۲۲۲ (ط)

ابو طاهر الخانوني ، المستوفى ٢٠٥ ، ٢١٠ الطحاوي ٢٢

طرفة بن العبد ، التساعر ٧٦ طفان يرك ، حاجب السلطانين بركيسسارق ومحبود ٢١٤ ، ٢٠٠

طنرل بن أزبك ٥٤٥ ، ٥٥٣

طنرل بن ارسلان بن طغرل ، آخر السلاجقة 4 T1 4 T- 4 19 4 10 4 18 4 17 4 A 4 11A 4 113 4 1.3 4 33 4 31 4 77 4 79 • ETE • ETE • ETE • TEA • 175 • 166 · (YT · (Y) · (T) · (T) · (T) · (T) 143 + 343 + 643 + 643 + 443 + 443 + \* EAE + EAT + EAT + EA1 + EA+ + EV1 6A3 > FA3 > YA3 > AA3 > FA3 > 7F3 > < 0.1 < 0.. < 611 < 61A < 616 < 617 4 0. A 6 0. V 6 0. 7 6 0. 0 6 0. 8 6 0. 7 6 018 6 017 6 017 6 011 6 01. 6 0.4 010 ) FIG > VIG > AIG > ATG > 300 > 000 ) 150 ) 780 ) 380 ) 075 ) 775 طغرليك السلطان ركن الدبن أبو طالب محمد بن میکائیل بن سلجوق ۱۱۷ ، ۱۱۳ ، ۱۵۴ \* 174 4 170 4 177 4 177 4 109 4 104 4 140 4 146 4 141 4 141 4 144 4 134 **XYI > 6XI > 7XI > 7X3** طفرل بن محمد بن ملكشاه ، السلطان ركن

طفرل بن محمد بن ملکتاه ، السلطان ولن الدین آبو طالب ۱۰۲ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۲۹ ، ۲۰۹ ۲۰۱ ، ۲۰۸ ، ۲۱۱ ، ۲۰۸ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹

طماج خان ؛ ملك ماوراء النهر ۲۰۷ ؛ ۳۰۶ طماج الخوارزمي ؛ قائد قلمة طبرك ۳۰۹ طوس بن نوقد ۲۲۲ طوطي بك ؛ من أمراء الغز ۲۷۷

(ظ)

ظهير الدين الاسترابادي ، الامام ٥٩ ظهير الدين البلخي ، السيد الامام ٢٨ ، ٥ ٢٦ ، ٥٨ ، ٨٨) ظهير الدين الكرجي ١٠٣ ظهير الدين محمد بن على السعرتندي ٢٩١ ، ٢٨)

ظهير الدين النيسابوري ( صاحب سلجوقنامه)

. (ع)

117 4 77 4 77

عائشة بنت أبى بكر الصديق ٢٦ ، ٧٤٥ عبادى ( أبو منصور المظفر بن أبى الحسن بن أردشير ) ٨٠ ، ٣٠٧ ، ٣٣٧ .

میاسی ( والی الری ) ۲۲۵ : ۲۲۲ : ۲۲۷ ) ۲۲۱ - ۲۲۰ : ۲۲۲ : ۲۲۹

ابن عباس ( أنظر أيضا عبد الله بن عباس ) ه) ۲۷ / ۱۳۵ / ۱۲۵ ، ۵۸۰ / ۸۵۰ بنر العباس ۱۱۲

عبد الرحمن الب زن الآغاجی ۱۹۰ ، ۱۹۳ ، ۲۴۰ ، ۲۴۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲

عبد آن بن خازم ، فاتح باورد ٦٣١ عبد آنه السفاح ٦٢٨ عبد آنه السفاح ٦٢٨

حيد الله بن عامر ٦٣١ ، ٦٣٣ عبد الله بن عباس ٥] ، ٧٩ ، ١٣٥ ، ٧٩٩ ، -٨٥ ، ١٨١ ، ٨٦٥

عبد الله بن عمر ه} ، ٢ه عبد الله بن عمرو بن الماص ه} عبد الله بن مسمود ه} ، ٢ه ، ٢٩ه ، ٨٠٠٠

> ۰۸۱ عبف الله بن معاوية بن جعفر ۱۱۵ عبد الله الهاشمي ۱۲۸

عبــــد الرحمن البازن الافاجي ) حاجب ﴿ طفرليك

عبد الرحمن « بن طفايرك » الامير الحاجب ٣٢٦

عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه ( انظر : أبا الفضل الكرماني ) عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مازه، مىدر جهان ۷

مبد الملك ، حاجب السلطان بركيارق ٢١٤ ، ٢٢٤

> عبد الملك بن عبد الحميد ، الشاهر ٩١ مبد الملك بن عطاش ٢٣٨

عبید الله الخطیبی ، قاشی همدان ۲۶۳ عثمان بن عفان ، آمیر الوّمنین ۵۶۰۵،۲۸۹٬۶۸۹٬۶۸۲٬۲۷۰ ۲۲۰ ، ۲۲۸

عدى بن زيد ، الشاعر ٧٦

عرب خاتون ، زوجة السنطان مسعود ٢٠٠٠ عربشاه ، فغسسر الدين علاه الدولة ، وأيس ممدان ١٦ ، ٢٩٠ ، ٢٧١ ، ٢٨٥ ، ٤٨١ ، ٤٨١ مراء السلطانين سليمان عز الدين صتماز، من امراء السلطانين سليمان

عز الدین صفحاره من امراء السطامین صفیمان وارسلان ۲۲۲

عز الدين صتمار (أمير الجيش الاسفهسالار) ٤٧٧ / ٤١٨ / ٣٨٥ / ٣٩٥

> عز الدين النقيب ، رئيس الرافضة ٢٣٥ عزرائيل ٨٠ ، ٢٩ه

عز الملك البروجــردى ، وزير السلطــان مسعود

عز الملك الحسين بن نظام الملك ، وزيربركيارق ٢١٤

عزیز خواجــه ۷۱} ، ۲۵) ه ۷۷) ، ۲۸) ، ۲۸) ، ۲۸) ، ۲۸۵ ، ۲۸۵

عزيز الدين المستوفى ، وزير السلطان طفسول ١٠١ - ١٠٣ ، ٢٦٢

عطاء بن أبى رباح ، الفقيه ٧٩ه ، ٨٢ه

علاء الخوارى ( انظر : ملاء الدين الخوارى ) علاء الدولة ٩٢ / ٣٢٨ / ٣٩٩

 $\mathcal{F}$ 

..

علاء الدولة عربشاه ( أنظر : فخر الدين أو : عربشاه )

علاء الدین تکشی ،خوارزمشاه ۱۲ ، ۱۷ (۲۲۲) ۲۰۵ ، ۱۹ه

علاء الدين حاكم مراغه ١٥ ، ٩٠٠ ، ٤٨٣ ، ٤٨٤ علاء الدين الخواري ٨٥

علاء الدين ملك المشرق ، ابن تماج ٢٦٩ أبو الملاء حسول ( الصغى ) ١٧٣ أبو العلاء المفضل ، من أتباع مستعد الملك ه٢٥

ملقمة بن قیس التابعی ۵۳ ، ۷۹۹ ، ۸۲۰ ملم الدین ، خطیب همدان ۳۳۰ ملوی المدنی ، باطنی ۲۲٬۲۲۲۰ علی بار ، حاجب السلطانین محمد ومحمسود ۲۵۹٬۲۳۲

على الجترى (انظر فلك الدين) ٢٥٦ ، ٢٦٧ على بن ابى طالب،حيثر،امير المُومنين - ٢٠٥٤) ٨٤ ، ٢٩ ، ٢٩ ، ٢٩ ، ٢٩ ، ٢٩٢ ، ٢٨٢ ٢٦٢٢ ٧٣ ، ٢٩١ ، ٢٧٥ ، ٢٨٥ ، ٢٢١ ، ٨٢٢ ،

على بن عبد الله الجويني، أبو القاسم الكوباني وزير طغرلبك ١٥٩

على علام ١٣١ ، ١٣٢

على بن عيسى ، وزير القندى بالله ١٢٧

على بن مسلمة ( أبو القاسم ) 177 على بن هلال ( انظر : ابن البواب )

ممادالدولة فرامرز اشاه مازندران ۳۰۸٬۹۱۷ عماد الدین ابو البرکات الدرکجینی اوزیر السلطان مسعود ۳۲۵

عماد الدین طفلو ، والی همدان ۵۲۸ عماد الدین عکرمة ، کدخدای حصنام الدین ترمشی ۵۲۲ه

میاد الدین الکانب الاستهانی ۸ ، ۳۶ ، ۱۹۹ میاد الدین مردانشاه بن عربشاه ۱۹ ، ۳۳ مادی الشاعر ۱۷ ، ۲۲ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۳۰۸ ، ۳۱۰ ، ۳۱۰ ، ۳۱۰

عمر بن الخطاب ، أمير المؤمنين ه؟ ، ٢٦ ، ٧٧ ، ٢١٢ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٦٠ ، ٨٦٠ ، ٢٨٠ ، ٢٦٠ ، ٢٦٠ ، ٢٦٠ ، ٢٦٠ ، ٢٦٠ ، ٢٦٠ ، ٢٦٠ ، ٢٦٠ ، ٢٦٠ ، ٢٦٠ ، ٢٦٠ ، ٢٦٠ ، ٢٦٠ ، ٢٦٠ ، ٢٦٠ ، ٢٦٠ ، ٢٦٠ ، ٢٦٠ ، ٢٦٠ ، ٢٦٠ ، ٢٦٠ ، ٢٦٠ .

عمر الخيام ٨٨ه

عمر بن عبد العزيز ، الخليفة الاموى ١٣٢ ، ١٣٥

معر بن عبد العزيز بن ماره ( أنظر : حسام البخاري)

عمر على بار ، والى الرى ٢٠ ، ٢١ ؛

فخر الدین بن صفی الدین الورامینی اوزیر السلطان طفرل ٦٢٤ ، ١١٥ ، ١٢٥ نخر الدين عبد الرحمن الحاجب ) ؟٣ فخر الدين علاء الدولة مربشاه ( انظــر عربشاه) فخر الدين قتلغ القرائزي ٥٠٠ ، ١٠٥ نخر الدين البكوق ٧٢ نخر الدين بن ممين الدين الكاشي ( فخسر الدين الكاشى ) وزير السلطانين سليمان وارسلان ۲۷۹ ، ۲۰۳ ، ۱۱۶ ، ۱۱۸ نخر اللك بن نظام اللك ، وزير بركيارق YY. 6 Y18 فرامرز ، شاه مازندران ۱۹ه أبو الفرج الروني ، الشاعر ١٧ ، ١٠٧ الفردوسي ، الشباعر ( أنظر : الشبيباهنامه في فهرست الكتب ) الفرزدق ، الشاعر ١١٢ فرعسون ٦٢٨ الفرقائي ( حبيب بن ممر ) ۲۶ ، ۸۵ ، 285 فروذ بن سیاوش ۲۲۳ فروهل ٦٢٦ فرببرز بن کیکاوس ٦٢٦ فريد دبير ( فريد الكاتب ) ، الشاعر ٢٦٣ فريدون ( أفريدون ) ۷۰ ، ۱۱۱ ، ۱۲۲ ) 777 نصيحي الخوافي ١٤٧ أبو الفضل السكرى المروزي ؛ الشاعر ٥٥٥ أبو الفضل الكرماتي ، الفقيه ٧٢ فلك الدين على الجترى ، حاجب السلطان سنجر ( أنظر : على الجترى ) فلوجل ، المستشرق الالماني ٧٢ ( 0 )

قابیل بن آدم ۲۲٦ القاساني ( أنظر : شهاب الدين ١٠٠ لقاساني) صديق الوّلف ١٧

أبو القاسم الانسابادي ، كدخداي على بار

أبو القاسم الكوبائي ، سالار بوزكان ، وزير

101

173 · 173 · 073 عمر قراتكين ، حاجب السلطان محمد ٢٣٤ عمر بن العاص ، فاتع ممر ٦٣١ عمرو بن عبد ود ۹} عمرو بن عنتر ٩} مبيد الملك ( أبو نصر البكندري ) ١٥٩ ، 184 عنمری ، الشاعر ۱۰۷ ، ۱۰۷ عوج ، صدیق موسی النبی ۲۲۸ مونی ۲۲۲ ، ۱۲۲ ، ۲۸۶ ، ۲۰۸ عیسی بن مریم ۱۹۵ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، 177 · 170 · 1AA (غ) غرس الدين بن شوملة ٨٣) الغزالي ، الامام ١٤ غزفلی ، حاجب السلطان سنجر ۲۵٦ غزلجه الشهابي ٨٠٤ الغزى ( الشاعر ابراهيم بن يحيى الكلبي ) 117 6 1.0 فسسان ۱۱۲ النفاري ( أنظر : أحمد النفاري ) غيلك ، محافظ اصفهان ٢٤٨ أبو الفنايم القارسي ( انظر تاج الملك ،وزير السلطانين ملكشاه وبركيارق

(ف)

ناطمة الزمراء ٩٤ ، ١٧٧ ، ٤٩١

فيات الدين كيخسرو ( انظر : كيخسرو بن

قلع ارسلان)

أبر الغنج البستي ، الشاعر ١١٥ نخر الدين ابراهيم ملك الأبوه: ٣٤٥ فخر الدين البلغي ، استاذ المؤلف ١٣ ، 1.1 نخر الدين بهرامشاه ، ملك أرزنجان 310 -نخر الدين خالد الهروى ٢٦٦ فخر الدبن خسرو شاه بن عربشاه ١٦ ، 0TA ( E11 4 17 فخر الدين زنكي ، من أمراء السلطان محمد بن محمود ۲۷۷

ابن نطلوبنا ۲۲ \* طغرليك ١٥٩ ، ١٦٧ القاضي الزنجائي }}ه ، ٨}ه تفجاق ( عز الدبن حسن ) والى آذربيجان £11 4 £1T القاضى زين ، ابن نالب وزير الملك أزبك تفشد ، صاحب زنجان ۸۱۱ 017 قلج ارسلان بن سليمان بن غازى ٨٨ غُ القاضي وجيه ٥٣٢ تماج الامر العساجب أو الاتابك ١٩٤٠) قاورد بن چفری بك ۱۹۷ ، ۱۹۸ ، ۱۹۹ ، TT1 4 T18 4 14Y 779 6 7 .. قماج ، أمر اسفهسالار ، والى بلخ ٢٦٩ ، القائم بأمر الله ، أسر المؤمنين ١٦٦ ، ١٧٢ ، 148 قوام الدين مستدرجهان الاصفهائي ١١٥ ؟ تايماز ۲۷۷ ، ۲۸۳ ، ۱۸۳ 014 نیاد ۲۷۸ توام الدبن أبو القاسم اللركزبني ، وزير فتلغ ابناتج ، ابن الاتابك بهلوان ٢٩ ، السلاطين : سنجر ومحمسود وطفرل ٢٥٦ ، 4 of 1 4 old 4 olf 4 olf 6 o.7 6 EAO T-Y ( T-7 ( 111 370 3 070 3 770 3 Y70 3 A70 تتلغ ( الطئبت دار أو صاحب الطببت ) (4) EAA CEAY کارل سوسهایم ۲۹ ، ۲۲ تتلمش بن اسرائیل ۸۵ ، ۱۵۲ ، ۱۹۸ ، ۹۲۹ کازیمرسکی ۱۰۹ قتيبة بن مسلم ، فاتح سمرقند ٦٣٢ كاظم زاده \_ ه قدرخان ، ملك ماوراء النهر ۱٤٧ ، ٦٢٩ كافور الاختسسيدي القدوري ( الامام أبو الحسين أحسد بن كافي الكفاه ( أنظر : الصاحب اسماعيل س **TE ( Jacob** عبساد ) ۱۸۲ قرا نور الدين ، من أمراء السلطان طفرل کاروس ۲۰۱ 074 4 0TE 4 EVI كربوغا ، الامير ٢١٧ قرآن خوان ، نور الدين ، من أمرأء السلطان الكرخي ٢٤ طغرل ۷۱) ، ۸۰ ، ۲۹ ، ۹۳۰ كسرى ( أنظر : اتوشروان ) تراسينقر ، اتابك السماطان داود والى ککجه نور الدین ، والی همدان ۸۳۸ ، ۲)ها، آذربیجان ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۲ ، ۲۲۵ 4 008 4 00. 4 084 6 084 6 088 6 084 فراكز ( قراقز ) السلطاني ، حاجب السلطان 100 1 YOU 1 AOD طغرل ۲۲) ، ۲۲) ، ۲۲) ، ۵۰۵ ، ۱۹ه كمال الزدقاني ، الشاعر ٦٦) ترتود ، من أمراء الغز ۲۷۷ كمال الدين اسماعيل الاصفهائي ، النساعر نرواش بن المقلد ، ملك ألموصل ١٧٢ 77 ( 97 قریش بن بدران ۱۷۲ كمال الدين أبو الرضا العارض ٢١٠ ٢١١ قزل أرسلان بن ايلدكز ، الاتابك مظفر الدين كمال الدبن الزنجاني ، وزير الساطان \*EOT: EOT : ET. : ETY : ET. : 91 : 17 طفرل ۲۲۶ \* {Y{ \ 4 {YY \ 4 {YY \ 6 {Y} \ 6 {Y} \ 6 {Y} \ 6 } كمال الدين السميرمي ، وزير السسلطان 643 1 743 1 443 1 443 1 143 1 743 1 محبود ۲۹۹ كمال الدين محمد الخازن وزير السسلطان 011 ( 0.Y ( 0.Y مسعود ۲۲۵ ، ۲۲۲ ، ۲۲۶ تطب الدين ايبك ، السلطان كمشتكين جاندار / أتابك بركيارق ٢١٧ / قطب الدين محمد ، خوارزمشاه ١١٢

114

تطب الدين مودود 6 الاتابك ٣٩٣

أبو الوَّلُوَّة ، قاتل أمير المؤمنين عمر ٦٢١ ،٦٢٨ لهراسب ، ملك الكيانيين ٦٢٧ اؤی بن غالب ۹} ليغون ، شاء الارض ٢٤٢ ، ٣٤٣ ليلي ، معشوقة المجنون ٢٣٩ ، ٣٦٦ ، ٥٥٠ 756 , 912 , 964 , 961 ابن ماجه ۷۸ء ( )ماركوارت ( المستشرق ) ١٤٥ ماروت ۹۶ مالك بن أنس ، الامام .ه مالك الازدى ٣٣٨ المأمون ، الخليفة المياسي ١٢٥ ، ١٧٦ ، ١٢٨ مانی ۲۶۸ المتنبى ، الشاعر ١٥١١٦٨١١٦٥٥٥٥ مجد الدين همايون بن علاء الدولة عريشاه مجد الدين همابون بن علاء الدولة عربشاه مجد الملك أبو الغضل أسعد بن محسسد ابن موسی ٦١ مجد الملك أبو الفضل القمى ، وزير بركيارق المجنون ، عاشق ليلي ٣٣٩ ، ٣٦٦ ، ٥٤٠ ، 788 4 077 4 089 4 081 مجير البفدادي ٢٤٥ مجير البيلقاني ، الشاعر ٩ ، ١٠ ، ٢٢ ، 733 3 703 3 703 3 703 3 735 محمد المصطفى (النبي صلمم) ٣٢ ، ٣٤ ، 60.6 29 6 27 6 27 6 27 6 27 6 27 6 21 ( AT ( Y4 ( Y7 ( 77 ( 70 ( 07 ( 0) ( 171 ( 180 ( 170 ( 178 ( 177 ( 171 « TYO « TOT « TTI « TT. « 190 « 1A1 C DAH C DA. C ET. C ETT C TOD C TAT

740 3 340 3 770 3 7.7 3 475 3 735 3

787 4 788

کهرم ، آخو افراسیاب ٦٢٦ کیخسرو ، شاه ایران ۲۱۳ ، ۵)} ، ۸۸۸ ، 767 4 717 4 7-1 كيخسرو بن تلج أرسلان ، السلطان غياث الدين ، شاه الروم ١٤ ، ١٨ ، ٢٠ ، ٢٢ ، 6 177 6 171 6 17. 6 114 6 117 6 110 : 1AT : 1AT : 1A. : 174 : 160 : 18. 4 TT. 6 TTO 6 TTT 6 TTT 6 T.A 6 T.T ITT & TTT & YOT & YET & AFT & YAY & 6 071 6 07. 6 009 6 E.1 6 E.. 6 TAA 750 ' 750 ' 750 ' YYO ' XYO ' 750 ' ( 770 ( 717 ( 7.7 ( 7.. ( 017 ( 017 . TET . TET . TET . TE. . TTT . TTT 767 6 768 كيقباذ ، شاه ايران ١٦٤ ، ٥٨٥ ، ٨٦٠ ، OAY کراز ، بطل ۲۲۶ کردبازو ( مونق ) ۲۷۷ ، ۲۸۳ ، ۲۸۶ ، 177 > -13 > A13 کرکین ، قائد ۲۲٦ کروی ذره بن بشسنك ٦٢٦ کشتاسب ۲۲۷ کلیاد بن ویسه ۱۲۲ کتمسان ۲۸۲ كهرآيين ( سعد الدولة ) ۱۸۹ ۱۹۱۶ کودرز ، تائد ۲۲۷ كورخان الخطائي ٥٧ ، ٢٦٢ ، ٢٦٤ كوهر خاتون ، زوجة السلطان محمد ٢٠٥ ، TET 4 TT9 كوهر خاتون ( كهرخاتون ) بنت السلطان مسمود ۲۵۲ کوهر نسب ، بنت سنجر ۲۰۱ کیو منهر رستم ٦٢٦ (J)لالا قراتكين ، من خواص السلطان محمد

137

محمد بن ادريس ( أنظر : الشافعي ) محمد أرسلان خان ؛ صاحب ما وراء النهر ٢٦٤

۷۲) ، ۲۸) ، ۲۹۹ ، ۲۰۹ محمد بن الحسن ( محمسد بن حسن ) الشيباني ، الامام ( انظر : الشيباني ) ۰۰

محمد خان ، من أمراء خوارزم ٥٠٦ ، ٢٢٥ محمد محمد الخازن ٢٢٥ ، ٢٢٤ ، ٢٢٤

971 \$ 7K0

محمد بن طفرل ، الملك ٢٦٢ ، ٤٧٢ ، ٤٩٢ محمد بن عبد الله النسامحي ( انظـر : النامحي )

محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مازه ، صدرجهان ٥٧

محمد بن على الراوندى ، تاج الدين ، خال الوُلف ٥٦ ، ١١ ، ١١ ، ٥٢٥

محمد بن على بار ، حاجب السلطان محمود ٣٠٠

محمد عوق ( انظر أيضا : لباب الالباب في فهرست الكتب ) ٢٠ / ٨٥

محمد القزوینی ، میرزا ۲ ، ۱۰ ، ۲۹ ، ۷۰ ، ۲۲ کوک ۲۲ کیم ۲۱ ، ۲۰۵ ، ۲۰۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ محمد بن انتظالات محمد بن محمد بن انتظالات الحسینی ( انظر د العراضة فی الحسکایة

السلجونية ، في فهرست الكتب )

محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه
السلطان غيات الدين أبو شجاع ٥٧ ، ١٤٤ ،
١٩٣ ، ٢٣٧ ، ٢٣٧ ، ٢٤٢ ، ٣٤٢ ، ٨٤٢ ،
١٥٣ ، ٥٢٩ ، ٢٢٦ ، ٢٢٧ ، ١٢٧ ، ٢٧٢ ،
٢٧٣ ، ٣٧٣ ، ٢٧٧ ، ٨٧٣ ، ٢٧٩ ، ٨٠٢ ،
١٨٣ ، ٣٨٢ ، ٢٢١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ،

محمد بن ملكتاه ، السلطان غيات الدين ابر نسجاع ٢٠ ، ١١٩ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢٢ ، ٢١٠ ، ١٧٩ ، ٢٠٠ ، ١١٠ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٨٢٢ ، ٢٢٩ ، ٢٢١ ، ٢٢٠ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٨٢٠ ، ٨٤١ ، ١٥١ ، ٨٥٢ ، ٢٢٠

محمد بن منصور السرخسى ٧٣ محمد بن يحيى النيسابورى ، الامام ٢٧٤ ، ٢٧٥

محمود اناسوغ لى ، أمير الباد ٥٠٢ ، ١٥٠ محمود بن ترجم الايوائى ، الامير ٨١٤ محمود بن سبكتكين الفزنوى ، يمين اللولة ١٠٧ ، ١٤٦ ، ١٤٧ ، ١٤٨ ، ١٤٩ ، ١٥٠ ،

محمود بن محمد بن على الراوندى ( دَين الدين ) خال المؤلف ١٤ / ١٥ / ١٦ / ٨٩ / ٢١ / ١٠٠ / ١٠٣ / ١٩٢

777

محبود بن محبد بن ملكشاه ، السيلطان مغيث الدين ۲۹ ، ۱۱۶ ، ۱۷۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۹۹ ، ۲۰۱ ، ۲۰۳ ، ۳۰۳ ، ۲۰۲ ،

• 111 • 1.0 • 1.5 • 1.1 • 44 • 49
• 177 • 170 • 175 • 177 • 177 • 177

o[.

6 1AT 6 1AT 6 1A. 6 1Y3 6 1YT 6 133 4 Y-1 4 130 4 137 4 137 4 131 4 13. CTITE TIME TIME TIME TIME TO ACT TO < T7. ( TOT ( TOE ( TOT ( TO) ( TEO 4 YA. ( YYA ( YYa ( YYE ( YZa ( YZE 147 4 747 4 747 4 447 4 747 4 747 4 ATTYATTON TT. 4 TAE 4 TAI 4 TYTE TYY · ETT · ETT · ETT · ETT · E-1 · TTT Y73 > A73 > (33 > 733 > 633 > A33 > ( EY) ( ETA ( ETE ( ET) ( EDE ( ED) 6 010 6 011 6 0.86 EST 6 EYS 6 EVS 6 01A 6 0A. 6 0YA 6 078 6 08A 6 0TT 18Y 4 17K 4 17Y 4 1.. مروارید اکه ۱۳۳ مروان الحمار ، الخليفة الاموى ٦٢٨ مزيد الاسدى ١٧٢ السترشد بالله ، الخليفة المباسى ٢٠٢ ، £A1 4 TTT 4 TT1 4 TT1 المستنصر ، الخليفة الفاطمي ١٧٢ ، ٢١٠ ابن مسعود ( أنظر عبد الله بن مسعود ) مسعود بن ابراهیم بن مسعود الغزنوی ۱۰۷ مسعود بن بلال ، شحنة بفسداد ۲۲۷ ، 8.Y 6 8.7 مسمود بیجز ، الامیر ۳۳۷ ، ۲۲۹ مسعود بن محمد بن سعید (انظر :المسعودی) مسعود بن محمد بن ملكشاه ، السلط\_ان غياث الدين أبو الفتم ٦٢ ، ١٠٧ ، ١١٦ ، \* TAY 4 TTO 4 TT1 4 174 4 1EE 4 114 1.7 ° 677 ° 777 ° 777 ° 777 ° 777 ° 7.77 077 ) FTT > ATT > FTT > F3T > Y3T > A37 : -07 : 107 : 307 : 007 : 707 : 

مسعود بن محبود الفرتوى ، الس<u>لط ان</u> ۲۶ - ۱۱۷ ، ۱۵۹ ، ۲۵۱ ، ۱۵۷ ، ۱۵۸ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۳

777

معین الدین مختص الکاشی ، وزیر ستجر ۵۵۶

معين الساوى ، مستوفى السلطانين طفسرل وأرسلان ١٠٠ ، ٢٢٤ ، ٢٥٤ منيت الدين ( انظر محدود بن محمد بن ملكشاه وملكشاه بن محمود بن محمد ) المقتدر بالله ، الخليفة ١٢٧ المقتدى ، الخليفة العباسى ١٩٤ المقتنى بأمر الله ، الخليفة العباسى ٢٤٥ ، ٢٤٢ ، ٢٤٨ ، ٨٠٤ من مقلة ، الخطاط ٢٩٤ مكرم بن العلام ، مساحب كرمان ١١٢ مكرم بن العلام ، مساحب كرمان ١١٢

الملك الرحيم ابر نصر بن ابى الهيجاء ،

سلطان الدولة ١٦٩
ملكشاه بن ألب أرسلان ، السلطان معزالدين
٢ ، ٧ ، ٥ ، ٢ ، ٢ ، ٣٨ ، ٧٠ ، ١١٩ ،
٢ ، ٧ ، ١٠١ ، ١٩٢ ، ١٩١٤ ، ١٩٨٠ ، ١٩١ ،
٢٠٠ ، ١٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ،
٢٠٠ ، ٢٠١ ، ٢١١ ، ١١٢ ، ١١٢ ، ١٢٢ ، ٢١٠ ،
٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٢٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٠ ،
٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ،

ملکشاه بن برکبارق ۱۳۰

ملکشاه بن سلجوق بن محمد ۲۰۱ ملکشاه بن محمود بن محمود بن محمود بن محمد ، السلطسان غیاث الدین ۱۲٫۲ ، ۳۳۷ ، ۳۲۷ ، ۳۲۲ ،

00. 6 0{A ناصر الدين آقش ، من أمراء السسلطان سليمان ۲۹۳ ، ۲۹۳ ناصر الدين أياز ٢٧١ نامر الدين سكمان ، مساحب خلاط ناصر بنعلى المعروف بأبى القاسم الدركزيني، 101 ناصر الدين طاهر بن فخر الملك ، وزيرسنجر 107 الناطقي ( ابو العباس أحمد بن محمد ) ؟ الفقية ٧٢ ابن النجار ٨٦ نجم الدين ( انظر محمد بن على بن سليمان ) نجم الدين ( نجم دوبيتي ) من أصدقاء المؤلف £ ¥ 1 نجم الدين لاجين ، والى همدان ٨٠ النخمى ( أبراهيم بن بزيد السكومي ) ٥٣ ، 0X7 6 0Y1 نصر بن أحمد الساماني ١٠٧ نمر بن سیار ۲۲۸ نصر بن على بن موسى (أنظر: ايلك خان)١٤٦٥ 117 ابو نصر الكندري ، عميد الملك ، وزير طغرليك 17. 6 101 نصرة الدبن أبو بكر بن البهلوان ٢٩} نظام الدبن ثقة ١٥٤ نظام الدبن محمود الكاسائي ، حاجب سنجر 107 نظام الملك ، أحمد أبو نصر بن نظام المالك،وزير

۲۰۲ ۲۰۱۲ نظام الملك الحسن بن على بن اسحاق اوزير نظام الملك الحسن بن على بن اسحاق اوزير الب اوسلان وملكشاه ۷ ، ۷۵ ، ۱۲۵ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ نظام الملك ، الحسن بن محمد الدهستاني ،

السلطان محمد ٥٧ ، ١١٨ ، ٢٢٤ ، ٢٢٩ ٢

نظامي العروضي السمرقندي ( أنظر : جهار

ملكشاه بن السلطان مسعود ۳۶۰ ، ۳۵۳ ، 770 778 · 777 · 777 ملكة خاتون ٢١٦ منكسر ، حاجب السلطان مسمود ٣٢٥ منكوبرس ، حاجب السلطان طفرل ٣٠٦ منکویرس ، مساحب فارس ۳۳۶ ، ۳۳۵ منكلي ، أمير العراق ٨٥٨ منوجهر الدامغاني ، الشاعر ١٠٦ مهارش بن مجلی ۱۷۲ مهملك خاتون ( اخت ملكشاه ) ٢١٦ مهملك خاتون ( بنت سنجر ) ٣٠١ مهين بانو ١٧٠ موسی ( النبی ) ٥٥ ، ٦٥ ، ٣٦٣ ، ٣٢٨ أبو موسى الاشتعرى ٥٣ ، ١٢٦ ، ١٢٧ ، ٦٣٢ موسى بن سلجوق ( يېفوكلان ) ١٦٥ ، ١٦٧ موسى ييفو بن سلجوق ١٤٦ موفق كردبازو ، شرف الدين ، من أمراء البيلطان مسعود ٢٩٦ المونق وكيلدر ٥٧٤١٧٨ع مؤيد الدين الطغرائي ، وزير السلطـــان مسعود وصاحب لامية العجم ٦٠ ، ٦١ ٩٦ ، X11 : 107 : 137 مؤيد الدين ( بن القصاب ) ؛ وزير الخليفة . 770 070 070 070 070 070 مؤید الدین المرزبان ، وزیر مسعود ۳۳۹ مؤيد الملك أبو بكر بن نظـــام الملك ، وزير برکیارق ۲۱۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ATT & STT

4 TY1 4 TY1 4 TY7 4 TY1 4 TO1 4 TOY

میاجق ، من أمراء خوارزمشاه ٥٠٦ ، ٥٢٧ ، ٥٢٨ ، ٥٢٨ ، ٥٣٠ ، ٥٣١ ، ٢٤٥ ، ٢٤٥ ، ٢٤٥ ، ٢٤٥ ، ٢٤٥ ، ٢٤٥ ، ٢٤٥ ، ٢٥٥ ، ٢٥٥ ، ٢٥٥ ، ٢٥٥ ، ٢٥٠ ، ١٤٠ ميخواند ( صاحب مجمع الامثال ) ٢٢ ميخواند ( صاحب روضة الصفا ) ٢٢ ميكائيل بن سلجوق ١٤١ ، ١٥٤

(0)

الناصحى ( ابو محمد عبد الله بن الحسين ) الفقيه ٧٣ ناصر الدين آفرش ، من أمراء الحراق ٢٤٥ )

هشمام بن عبد الملك ، الخليفة الاموى ١٣٥ هنری هورث ۲۹۲ هولسما ( المستشرق ) ٦ ، ١٩ ، ٣٠ ، ٢٤ ، 714 6 TIT هود ۲ه ، ۱۷۷ هوشنك ۱۱۱ ، ۲۰۶ هومان بن ویسه ۲۲۳ أبو الهيج السمين ؛ من أمراء مصر ٥٤٠ ١٤٥٥ ( ي )

ياقرت الحموى ( أنظر معجم البلدان في فهرست السكتب ) ۸۷ ، ۱۱۳ ، ۲۷۹ ، ۲۷۹ ، ۲۲۹ ، ۲۸3 ، ۵۰۰ باقوتی بن جغری بك ، الامبر ۱۹۸ ، ۲۰۸ ببغوكلان ( موسى بن سلجوق ) ١٦٥ ، ١٦٧

يرنقش ، من أمرأه سنجر ٢٧١ یزدجرد ، شاه ایران ۲۲۸ يزيد ، الخليفة الاموى ٦٢٨ يعتوب بن ابراهيم (انظر أبا بوسف القاضي) يعقوب بن اسجاق الكندى ٣١٤ یفان بك ( تفار بك ) الكاشفری نوزپرسنچر

107 يمين الدين أمير بار ٣٧٧ يواش ، الامير ٥٥٨ يرسف (الصديق) ٢٤ ، ٢٥٣ ، ٢٨٣ ، ٢٤٤ يوسف ، أخو خوارزمشماه أينالتكين ، ٣٧٧ ، 271 يوسف البرزمي ، قائد قلمة برزم ( انظر ايضا

يوسف بن عبد البر ١١ ابو يوسف القاضي ( يمقىسوب بن ابراهسيم الانصاري ) ۵۰ ، ۵۵ ، ۲۸۵ يونس ٣٦

البرزمي ) ۱۹۱ ، ۱۹۱

يونس خان بن علاءالدين تكش خوارز مشاه F. 0 > \$10 > 170 > A70 > 070 > VT0 بونس بن سجلوق ۱٤٦

مقاله في فهرست الكتب ) ٢٦٧ نظامی الکنچوی ۲۲ ، ۹۱ ، ۱۳۱ ، ۱۹۲٬۱۵۷ 6 570 6 517 6 517 6 5-4 6 5-0 6 TAT 373 2 773 2743 2 4732 7.0 2 7.02102 ( 00. ( 057 ( 058 ( 05. ( 077 ( 077 788 4 007 4 007 النعمان بن ثابت ( انظر : أبا حنيفة )

النمرود ٦٢٨

نوح ( النبي ) ۲۵ ، ۳۰۵ نوذر ، ه ع ع

نوراني قتلغ خاتون ، زوجة السلطان محمد

نور الدولة دبيس بن على بن مزيد الاسسدى ( انظر دبیس )

نور الدين ( أنظر قرا وقرآن خوان وككجه ) نور الدين حسن ، من امراء العراق ٠٥٥ نو شروان ( انو شروان ونوشين روان ) انظر : أنو شروان

نوشروان ( انو شروان ) بن خالد، شرف الدين، وزير السلطانين محمود ومسعود ( انظــر : أنو شروآن بن خالد ) ۲۹۹

نيقوماخس ، والد ارسطاطاليس ٢٥ ، ٦١٩ نيكلسون ( المستشرق ) ١٠ ، ٣٣٨

( 4 )

هابیل بن آدم ۲۲۹ هاروت ۹۶ هارون النبي }} ، ۸۸۸

هادون بن عبد العسريز السكاتب ، ابو على 113

أبو هاشم ،رئيس همدان ۲۶۸ ،۲۶۹ ، ۲۵۰، TOT 4 TO1 هبة الله بن محمد الماموني ١٦٨ ، ١٦٩

ههج مرای ۲۲

هرمز ، شاه ایران ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۶۶

## فهرست الأماكن والقبائل والطوائف

(1)أخلاط ١٥ ، ١٠ اران ۱۲۸ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۲ ۲۲۲ ۲۲۸ ۲۲۸ 74 34 1 417 1 437 1 370 1 K30 0.7 ( {YI ( TO. آخر رستم ( بیاب الری ) ۲٤٠ أردهن ۲۴۰ ۱۵۵ أرزنجان ٣١٥ آذر بیجان۷۷ ، ۸۲ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۷۸ ، ارس ( نهر ) ۲۲۶ · TAT · TOT · TO. · TEA · TEI · TTY أرسلان كشاى ( قلمة ) أنظر أيضا جهان 4 674 4 674 4 671 4 674 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 کشای ۱۱۵ ( EAT 4 EAT 4 EAE 4 EYZ 4 EYT 4 EYZ أرمن ( أرمينية ) ٢٣٠ ، ٣١٣ ، ٢٢٧ ، ٢٤٢ 18 > 18 > 7.0 > 700 > 300 > 400 أرمى ٢٥١ آستانه ( أنظر استانبول أو القسطنطينية ) أروند ( جبل ) ۱۰۱ ، ۵۰۵ آق شهر ۲۲۸ استانبول ( أنظر القسطنطينية ) ال المدكز ههه أسد آباد ( همدان ) ۲۵۰ آل بویه ۹۳ الاسكندرية ٦٣١ كل ساسان ( الساسانيون ) ١٣٦ ، ١٥٩ ٢٨٠ الاسماعيلية ٢٠٩ ال سلجوق أو السلجونية ( السلاجقة ) ه ، آسيا الصفرى (بلاد الروم) ٦ ، ١٨ ، ١٩ ، 77. CT. 41.6 4 47 4 47 4 47 4 47 4 47 4 71 4 71 اصبهان ( أنظر أيضا اصفهان ) - 11A - 117 - 117 - 110 - 118 - 117 اصفهان ( اصفاهان ) ۱۳ ، ۵۷ ، ۸۲ ، ۷۸ ، 4 106 4 107 4 180 4 181 4 18. 4 177 < 1.4 < 1.7 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 4 17. 4 107 4 104 4 107 4 107 4 100 FTT FTIS FTIA FTIY FTIT FTIS 4 1AT 4 17A 4 17Y 4 177 4 170 4 17Y CTEOC TETC TET C TE. C TTTC TTA: TTO 117 ) ATT > FOT + YOT - 1AT + YAT + 4 714 4 000 4 844 4 TA4 4 TT7 4 T.. · TYY · TTY · TTT · TOT · TEA · TTT **٦٤. ( ٦٣٩ ( ٦٣٨ ( ٦٣٥** AYY . 1AY . 177 . . 13 . 013 . 173 . آل عمران ۱۱۷ 4 EAE 4 EAF 4 EAR 4 EAE 4 EAE 4 أنخاز ۱۹ ، ۲۱۳ ، ۲۱۵ ، ۲۲۰ ، ۱۱۱ ، 6 000 6 01A 6 017 6 0.0 6 0.1 ATO : 730 : 300 : YOU : A00 : 7A0 ATO & TOO اعلم ۳۳۹ ، ۳۳۹ 182 ( 143 ) 310 ) .To أبهر ٧٤ / ١٦٨ / ٢١١ / ٤٨٤ / ٥٥٥ المرت ۲٤٧ ، ٢٥٥ أتــراك ١٧ ، ٢٠ ، ٥٦ ، ٦٦ ، ٢٢ ، ١٤٦ ، الاناضول ( انظر أيضا آسيا المستغرى ) TAL . 117 . YTY . 3.7 . 3.73 . 173 . 117 6 1. 7.0 > 770 > A00 انبط ۳۲۹ ، ۲۲۰ احياش ٥٠٣

أنجيلاوند ( في نواحي ساوه ) ٢٢٣ . TET . TTY . TTT . TTT . TT. . TT1 اندرایه ( قرب مرو ) ۲۲۷۷ 4 701 4 70. 4 TES 4 TEA 4 TEO 4 TEE أنطاكية ١١٣ ، ٢٠١ ٢٠٠ 707 ) 7A7 , 7A7 , 6A7 , 7A7 , 7A3 , أنطالية ١١٣ ، ١١١ ، ٢١١ ، ١٨١ ، ١٨٢ ( off ( of. ( off ( off ( of) ( E.V أوبه ( من أعمال هرات ) ٢٦٧ 130 > 730 > 730 بلاد الجبل ٨٥٨ أوربيه ٥١٦ أوزكند ٢٠٢ بلاد العرب ۲۷ ، ۵۹ ابران ۷ ، ۱۸ ، ۲۲ ، ۲۸ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۲۱۱ بلاسلفون ۲۲ ، ۲۲۶ **EYT 4 TA. 4 TT1** بلخ ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۷۷ ، ۲۲۱ أبوه ( نبيلة تركمانيـة ) ٨١} ، ٢٢ه ، بلخان ١٤٩ ، ١٥٤ DET ( DTO 6 DT. بعبای ۲۱۲ ، ۸۸۸ بندنیجان ( بندنیجن ) ۲۰۷ (ب) بنوحنيفة ٢٨١ بنو مروان ۱۱۲ باب الأبواب ( دربند ) ۲۱۳ بيت الماء ( بأصفهان ) ٢٠٦ باب النوبي ١٧٠ بيروت ٧٦ باتافيا ٦ البيت المقدس ٤٠ باران ( بين شروان وآذربيجان ) ٢٢٣ بیستون ۲۸۶ بارس بازار ۲۷ ع بیلان ۸ه۲ بادیس ه ، ۱۱ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۴ بنجاب ٨ بازار لشکر ( فی اصفهان ، ۲٤٢ بنج انکشت ( قرب دینور ) ۲۲۹ ، ۲۳۴ الباطنية ۲۱۸ ، ۲۲۵ ، ۸۶۸ بوشنك ( بوشنج ) ٦٣١ باغ احمد سياه ( اصفهان ) ٢٠٦ بيروزكوه ( انظر فيروزكوه ) باغ دشت کور ( اصفهان ) ۲۰۹ ليت 271 باغ کاران ( اصفهان ) ۲.٦ باورد ۱۵۳ ، ۱۳۱ (ت) بخاری ۱۱۵ ، ۱۵۳ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۳ ، ۲۱۳ ، AT3 تبريز ١٦ ، ١٧٦ ، ١٧٧ ، ٢٩٠ ، ٢٩٥ ، بدختمان ٣٢٢ ATT : 10T : FT3 : ATS : 3A3 : FF3 يلر ٥٣ تراكمه ۵۰۳ برجين ( تلعة ) انظر ايضا فرحين وفرزين ترك ١٤ ( وانظر أيضا أتراك ) ٥٠٣ ، ٥٥٣ ، 71. 780 6 787 برزم ۱۹۰ تركستــان ٤٧ ، ٢٢ ، ٢٩ ، ١٢ ، ١٤٥ ، ١٤٥ برقه ٣٤٦ 431 - 731 - 741 - 741 - 777 - AAT + برلين ٢٦١ 771 6 T.E بروجرد ۲۱۷ ، ۲۱۹ ترکمان ۱۵۴ ، ۱۵۹ ، ۱۸۸ ، ۸۸ بست ۱۵۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۷ ترکمانستان ۱٤٩ بسطام ٧٠٤ ، ٢٧٤ ، ٢٠٠ ترمت ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۷۲ بغسداد ۹۲ ، ۹۹ ، ۱۰۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، تفلیس ۲۱۲ ( 174 ( 177 ( 177 ( 178 ( 177 ( 171 کریت ( قلعه ) ۶۰۹ 4 TTO 4 TIV 4 TID 4 T.7 4 19T 4 1A7 تكيشاباد ١٦٢ ٠٢٠ ، ١٦٥ ، ٢٧٦ ، ٢٨٦ ، ٥٨١ ، ٢٠٦ ، ودان ١٥٠ ، ٢٠

117 4 978 4 989 4 TTA " تیربنجرد ( سحراد ) ۵۵۰ خرقان ٢٤٤ ، ٢٥٤ تيماورد ١٥٤ ، ٢٦٤ خرلق ( قبيلة تركمانية ) ٢٦٢ ٢٦٢٠  $(\tau)$ الخزر ( بحر ) ۲۱۳ خضر ( جيل عند مدخل همدان ) ١٦٠ الجبال ١٧٠ الخطا ٢٧ ، ٢٠٣ ، ٢٦١ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، جالوسكرد ( عند أسفل جبل أروند ) ٥٠٥ 787 : 227 جرباذنان ۳٤٠ ۲٤۲ ، ۱۹ خلخال }}۲ جرجان TX ، ۱۵۵ ، ۱۲۸ ، ۲۲۱ ، ۱۱۱ ، الغندق 23 773 2 7.0 خوار الري ٥٠٦ جرجانية ١٩٠ خوارزم ۲۲ ، ۲۹ ، ۱٤۹ ، ۲۱۳ ، ۲۵۷ ، ۲۲۴ الجزيرة ٢٧١ 6 013 6 011 6 0.7 6 ET1 6 ET- 6 TAX جنزه ( انظر کنجه ) ۱۸ ، ۲۲۳ ، ۲۲۷ 976 . VAC . 130 . ASC . 00 . 300 جهان کشای ( قلعة ) تسمی أیضا أرسسلان خوزستان ۲۰۱ ، ۲۰۷ ، ۲۱۵ ، ۲۲۲ ۲۲۲ ، كشاى ( قلعة ) تسمى ايضها « أرسسلان · 077 ( {1 · ( YAY ( YYA ( YYV ( YY0 کشای ۱۱۱ 088 جهرم ۲۵۹ خيبر ٤٩ ، ٦٣١ جوتنجن ٥} ( 2 ) جي ( من أسماء اصفهان ) جيحون ١٤٧ ، ٢٠١ ، ١٩٠ ، ٢٧٧ ، ٢٣٣ ، دارا بکرد ۱۳۱ 0.7 6 { { 6 داشیاو ( قریة من قری الری ) ۲۲۰ جرخ ( مرج ) ٢٦} دامغان ۱٦٨ ، ٧٠٤ ، ٤٧٤ ، ٢٠٥ ، ٢٢٥،٢٥٥ (ح) داود آباد ( بین ساوه وعمدان ) ۲۴ دای مرك ( دايمرج: قرب همدان ) ۸۱٬۳۲۹ الحبش ٢١٣ دجلة ٥٤٠ ، ٣٨٣ ، ١٨٣ حجاز ۷۰ ، ۲۰۶ درب زامهران ۱۷۳ حلب ۲۰۳ ، ۲۲۹ دربند زرین کمر ۷۰) ، ۹۹ ا حله ۲۸۲ دربند کرج ۲۱۲ حلوان ۱۷۲ ، ۲۲۸ ، ۲۲۷ ، ۲۸۲ ، ۲۲۹ دربند کرج ۲۱۲ درسدن ۳۱ (خ) دزج (همدان ) ۱۹ه خنلان ۲٦۸ دزمار ۱۹ ، ۰ ۰ ۵ ختن ۲۰۲ ، ۲۲۱ ، ۲۰۳ دزکوه ( شاه دز ) قلعة ۲۰۱ ، ۲۳۵ ، ۲۳۹ دزرماهكي ( في بلاد اللحف ) ٢٠٤ ، ١٠٨ خراسان ۷۲ ، ۲۲ ، ۵۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۹۲ ، دشت کور ( اصفهان ) ۲٤٠ 6 107 6 108 6 189 6 1.8 6 1.. 6 99 4 174 4 177 4 170 4 177 4 10X 4 10Y دمشيق ١١٥

711

دول ( نرب تبریز ) ۲۵۱

دون ( دوین ) ۲۷}

دندانقان ( بین مرو وسرخس ) ۱۹۳ ، ۱۹۹ ،

دولاب ( الري ) ۱۹ ) ، ۲۶ ، ۲۷ ) ۲۷۱ ، ۲۷۱

- 4 8-7 4 8-1 4 13A 4 138 4 1A0 4 1YS

\$ 770 \$ 771 \$ 777 \$ 777 \$ 777 \$ 677 \$ 677 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717 \$ 717

( w) دهستان ۱۵۲ ، ۱۵۳ ، ۲۵۵ دهلی ( دلهی ) ۲۱ دیاریکر ۲۳۰ سامین ( نساحیة قرب بفداد ) ۲۱ه الديالة ١٢٨ ، ٢٣٩ سان بطرسبرج ( لیننجراد ) ۳۱ دېنور ۸۰) ، ۲۰ ، ۲۵۰ ساده ۲۰۱ ، ۲۲۳ ، ۲۶۷ ، ۲۵۰ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ دىه بيار ( ميدان ) ٣٤٨ 6 ETT 6 ET+ 6 E14 6 E1A 6 E1V 6 E1+ 373 · 573 · 470 · .70 ( ) سبا ۱۲۲ ، ۱۲۳ سجستان ۱۹۲ ، ۱۹۷ ، ۱۹۹ ، ۲۰۶ سجستان رانضة (روافض) ۱۸ ، ۵۷۵ ، ۷۶۵ ، ۸۶۵ ، 771 740 > 340 سربرده ۲۵۶ راوند ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۶۵ سرجاهان ( أنظر سرجهان ) رودك ۱۰۷ سرجهان (قلعه ) ۹۲ ، ۹۲ ،۵۰۵ ،۳۰۵ الروس ۲۷ ، ۵۱ ، ۵۲۲ سرخس ۲۲۹ ، ۱۵۲ ، ۱۲۳ ، ۲۲۹ الروم ۲۸ ، ۲۷ ، ۲۵ ، ۵۱ ، ۹۵ ، ۲۶ ، ۲۸ سرخ کلاهان ۱۵۲ £ 14. € 144 € 144 € 174 € 117 € 1-8 سعید آباد ( تبریز ) ۲۲۶ \* £17 \* 7AA \* 7AE \* 7T1 \* 7T- \* 717 سغد سیرتند ۱۲۵ ، ۱۴۷ V73 ) 733 ) 770 ) 170 ) 770 ) 370 ) سك ( مرج ) ٢٢٤ ، ٢٨٩ 780 6 040 السلاجقة ( انظر آل سلجوق ) رونه ۱۰۷ سلاخر ۲۶۸ رويين ( نلمة ) ٣٥٢ ، ٢٢٤ سمرقند ۱۰۷ ، ۱۹۵ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۱۳ T.T IL 777 4 777 4 771 الري ١٦ ، ٦٨ ، ٧٤ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠٠ ، سمنان ۲۰۵ ، ۱۲۵ ، ۲۷۵ سسنجار ۲۷۹ سنك بست ( رباط ) ۱۵۳ سسيعون ٥٠٢ ( ET) ( ET. ( E)4 ( E)A ( E)Y ( E). : EYE : EY. : ETE : ETO : ETE : ETT ( m) YY3 3 3 A3 3 6 A3 3 7.6 3 116 3 710 ) 110 ) 770 ) 776 ) 776 ) 776 ) شاذباخ ۱۵۸ . 984 . 984 . 944 . 944 . 94. . 944 النساش ٥٠٣ 777 6 008 6 007 د ۲۷۹ ، ۲۳. ، ۱۷۱ ، ۱۰. ، ۲۷ ملث زابل ۹۹ 760 6 84. زابلستان: ۲۵۸ شاه دز ( انظر دزکوه ) ۲۰۹ زامهران ( درب في الري ) شیانکاره ۱۸۸ زمزم ۱۹۱ ، ۲۸۲ شبديز ۲۷ ، ۲۸ الزنج }٦} شــروان ۲۲۳ شرویاز ( مرج ) ۲۱۱ زنجان ۲۸ ، ۷۶ ، ۱۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، شسسمكور }}٣ 007 ( 00. ( 08A ( 079 ( 07A ( 6A) زنجبار ۲۲٤ شسبوريا ١٨٤ زندنه ( بخاری ) ۲۶۰ شودین ( بوابة فی حمدان ) ۳۰ه ، ۲۶ه

. TYO . TYE . TTE . TT. . TOT . TOX شورین ( میدان فی همدان ) ۵۰۰ 6 KY & FIT & F.A & F.7 & F.1 & YA شوشتر ٥٠٢ · { 11 · TAT · TOO · TO. · TT] · TT? شهرستانه ( قرب نسا ) ۱٤٦ شیراز ۲۱۲ ، ۲۱۲ YY3 2 1A3 2 7A3 2 3A3 2 6A3 2 7P3 2 شسيعة ١٨ ( 0)7 ( 0). ( 0.8 ( 0.7 ( 0.1 ( 0.. ( o ) \$10 ) 170 ) 770 ) 370 ) \$70 ) 770 ) 170 > 170 > 730 > 100 > 700 > 700 > الصف ۲۸٦ 300 > You > Aou > Pau > Ayo > 7A0 > مستغين ١٥ 781 478-4717 47-4 مستقلاب ۲۹ المرانين ۲۳۰ / ۱۷۰ / ۲۳۰ الصليبيون: ٥٥٣ المرب ٦٩ ، ٨٤ ، ١٠٠ ، ١٠٧ ، ١٠٠ الصين ٥٩ ، ٦٩ ، ١٨٢ ، ٢١٣ ، ٢٢١ ، عرفات ۲۸٦ 347 > 447 > 3-7 > 737 > 7-3 > 173 > علاء الدولة ( قلعة ) ٨٠٤ ، ٢٨٧ 380 4 838 عمان ۲۲۰ ، ۲۲۳ (d) غار حراء ٢٤ فرئستان ۲۵۷ طاق کسری ۵ غر (القر ) ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۷۰ ، ۲۷۱ ، الطيالف ٢٦٠ • TYY • TYT • TY0 • TYE • TYT • TYT طائديس هه؟ طیرس ۷۶ غزنه (غزنين ) ٥٦ / ١٥٤ / ١٩٢ / طبرسستان ٦٣١ TTE . YOU . YOY . IVT طیرک بالری ( قلعة ) ۱۲۹ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۷۰ ، الغور ۲۲۱ ، ۲۲۷ ، ۲۹۸ ، ۲۲۶ 0.7 6 0.0 (ف) طبسين ١٦٧ طجرشت ۱۷۷ فارس ۱۸۸ ، ۲۱۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۵ ، ۲۲۲ ، طحسا (مصر) · [17 · [10 · TET · TEA · TEO · TET طمنساج ۱۸۲ 773 \$ V73 > A73 طوب قابوسرای ۳۱ فراوار ( همدان ) طوس ۲۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۳۲ ، ۷۵۹ فراوه ۱۵۲ ، ۱۵۲ طهران ۱۰ ، ۱۳۱ ، ۱۷۰ ، ۱۹۲ ، ۲۳۹ ، الفراعنية ١٥٥٠ 777 6 TO1 فراهان ۷۶ ، ۱۸ه فرحين ( فرجين 1 ) ١٠} -(ع) فرزين ( قلمة ) ٣٧٦ ، ٥٠٥ ، ٣.٠ ، ٧٠٥٠ 010 6 011 عانة ۱۷۲ ، ۱۷۵ نسرس 111 العجم ٥٦ ، ٦٩ ، ١٠٧ ، ٤٠٠ ، ٥٨٥ فيروزكوه ( بيروزكوه ) ۲۰ ، ۲۹ ، ۹۹ المراق ٧ ، ١٣ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ٤٧ ، 10 1 07 1 VY 1 7A 1 0A 1 7A 1 VA 1 (0) 6 1.8 6 1.8 6 1.. 6 11 6 17 6 12 6 18 111 > 171 > 171 > 471 > 471 > 471 > 411 ناسماباذ ( همدان ) ۱۹ه قاشان ( أنظر : كاشبان ) - < 777 < 771 < 7-7 < 198 < 190 < 198

کندمان ( ترب امینهان ) ۲۹} القبساهره ۲۹ کهران ( تربة ) ۳٤٩ ، ٥٠٠ نبق ۲۱۳ كهران ( ثلمة ) القدس ٢٨٦ کهستان ـ نیسابور ۲۲۹ ، ۳۳۱ قراتكين ( مرج ) ٨٤٣ ، ٣٧٣ ، ١٧ کہندز ۲۷۵ القرامطة 172 كسوراب قرمیسین ۲۷ } كوشك باغ ( مرحلة بين همدان والري ) تریش ۲۶ تزوین ۷۴ /۱۱۱ /۱۱۱ /۷۰ /۷۰ /۲۰۵ کوشك کهن ( بمدخل همدان ) ۳۵۰ 00 ( 0 EA ( 0). كوشك معمور ( بمدخل همدان ) ١٧} تزوین ( تلعة ) ۲۱} قسطنطينية ١٥ ، ٦١ ، ١١٨ ، ١١٨ ، ٢٥٩ ، کوشك ميدان ( في أصفهان ) ۲۱۹ کوشك ئو ( بمدخل همدان ) ۳۸۷ ، ۳۸۷ ؛ تصر قضاعه ( بغداد ) ۲۸۳ الكونة ٥٢ ، ٥٣ ، ١٢٦ تصران بیرونی ( بالری ) ۱۷۲ قفقيان ١٨٣ کیج ۲۹ كيليا ( قلمة قرب دوين ) ٢٧} تطوان ( عند مدخل سمرتند ) ۲۹۲ قلزم ١٥٤ ، ٥٤٤ رگ ) تم ۱۰۱ ، ۲۱۰ ، ۵۰۱ ، ۵۰۸ قوطه سرروذ ( رباط ) ۱۳ه کرکان ( أنظر جرجان ) نونية ۲۰ ، ۲۱ه کنبد شاهنشاه ( فی الری ) تبسا ۲۵۰ کنجة ۱۸ ، ۲۲۳ ، ۲۲۷ ، ۲۶۱ ، ۲۶۳ ، تهاب ۱۱۶ 788 تهستان ۱۷۰ ، ۲۱۹ ، ۹۱۱ کسوراب ۳٤۸ (의) (J) اللاذتية ٢٠٢ کابل ۹۹ اللان ( طائفة ) ٢١٣ کابله ( بین همدان وجرباذنان ) ۳۶۰ ، ۳۶۳، **لاهور ۸ ، ۱۰۷** 113 لسكنو ٢٦ ، ٢٤ ، ٥٥ ، ٦٧ ، ٢٧٤ ، ٢٩٦٠ كاشان ( قاشان ) ۱۳ ، ۹۹ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ 21. 777 > F30 > V30 > K30 ليبزج ٣٥٣ كالنجر ( قلمة ) أ ١٥٠ ، ١٥١ ، ١٦٦ ليدن ه ، ۲ ، ۲۹ ، ۲۱ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۲۹ کرچ ۱۹۸ ، ۲۱۲ ، ۲۱۸ ، ۲۲۸ ، ۲۵۸ ، TYO 4 T.1 4 T.. 4 17A 4 170 4 117 017 ليشتر ۲۰۷ ، ۲۳۲ ، ۳۰۷ کردکوه ۱۸ ليننجراد ( سان بطرسبرج ) ٣١ کرمان ۲۲ ، ۱۲۸ ، ۱۲۷ ، ۱۹۸ ، ۲۸۳ كرمانشاهان ۳۲۷ ، ۲۸۸ ، ۸۰۶ ، ۵۵۲ (6) الكعبة ١٩٦ ، ٢٠٤ ، ٢٨٦ مازندران ۱۲ ، ۲۸ ، ۱۰۷ ، ۱۵۵ ، ۳۰۸ ، كلكتا (كلكته) ٧، ٣٤، ٧٤، ٣٥، 147 4 213 3 773 3.343 3 643 3 7733 1776 100 6 108 6 178 6 171 6 177 071 6 011 6 ETE کمبردج ۱۲ ماوراء آلنهر ۵۱ ، ۷۷ ، ۹۲ ، ۱۹۵ ، ۱۹۲ ماوراء کنجه ( جنزه او کنچه ) ۲۲۳

(٣٤) راحة الصدور

۱۹۰ ) ۱۹۰ ) ۲۰۱ ) ۲۰۷ ) ۲۰۱ ) ۲۰۱ ) نهاوند ۲۰۹ نهروان ۱۳۹ T.E . 17E نور بخاری ه ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ماهکی ( أنظر دزماهکی ) ۰۷} ، ۰۸} نیسابور ۷۲ ، ۱۵۴ ، ۱۵۸ ، ۱۸۸ ، ۱۷۳ ، المتحف البريطاني 32 ، 94 ، 30 ، 170 ، \$77 > 777 > 377 > 677 > 777 > 677 T-Y ( 197 النيسل ٢٢٤ المحسوس ١٢٥ ، ١٣٥ ، ٥٥٣ نيمروز ۸۵۲ ، ۲۲۶ ، ۸۸۶ محلة سابقاباذ ( في همدان ) ٥٢٥ محمدی ( تریة ترب بغداد ) ۵۲۱ (4) المدرسة النظامية ( في بغداد ) ٢٨٥ مدرسة ملكة خاتون ( في اصفهان ) ٢١٦ هانس ( نلعة في الهند ) ١٥٧ مرج ( أنظر بلاسان ) وبارس بازار وجرخ هراة ( هرأت ) ۱۹۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ وسك وشروياز وقراتكين ونعل بندان وهزار هفتاذ بولان ( قریة من قری الری ) ۸٦} ثانی وهمدان ) همذان ۱۲ ، ۱۶ ، ۱۵ ، ۲۱ ، ۷۵ ، ۲۸ ، مراغه ۱۵ ، ۲۰ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۵۲ ، ۸۲ ، ۸۲ 6 17. ( 114 ( 1.8 ( 1.7 ( 47 ( 47 343 مرو ۲۲ ، ۲۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۸۷ ، ۱۹۲۱ · T.A · T.T · TOT · TO1 · TO. · TEA 477 · 777 · 777 · 777 · 777 · 777 · TYI ( YYX ( YYY · TO. · TEA · TET · TEI · TE. · TTY مرو الروذ ٦٣٢ 107 . 707 . 708 . 707 . 707 . 701 مزدقان ۲۲۶ ، ۸۸۶ مسجد المطرز ( في نيسابور ) ٢٧٣ + ET+ + E10 + E1+ + E+4 + TAE + TAV **ETT** 34..... مصر ١٤٥ / ٦٤٥ / ١٠١ / ١٥٥ / ١٥١ 653 ) 253 ) 773 ) 573 ) 773 ) 773 ) مصلحاه ۱۸ه \* \$A4 \$A6 \* \$A7 \* \$A1 \* \$A \* \$Y1 المفسول ٢١ · 41A · 61Y · 616 · 61T · 61T · 61. مكسيران ٢٦٠ ( o) . ( o. Y ( o. 7 ( o. 8 ( o. ) ( o. . TAO ( 17. ( 198 35. 4 or . 4 or 4 or 4 or 7 cold cold اللاحدة الخاذيل ٢٠٤ ، ٢٦١ ، ١٤٥ ،٧٤٥٠ 4 OE. 4 OTA 4 OTA 4 OTO 4 OTE 4 OTI 008 730 ; 730 ; 330 ; 050 ; A30 ; 730 ; ملازكرد ۱۸۹ 6 0AT 6 00Y 6 008 6 007 6 001 6 00. متی 197 78. 6 711 الوصل ۱۷۲ ، ۲۰۳ ، ۲۷۹ ، ۳۳۱ ، ۲۳۲ الهند ۲۶ ، ۲۹ ، ۸۰ ، ۱۶۷ ، ۱۶۹ ، ۱۶۹ **147 > 777 > .V3** 4 TAA ( 144 ( 177 ( 107 ( 107 ( 107 میدان ( أنظر دیه بیار وشورین ) 4 074 4 073 4 631 4 462 4 464 4 4.6 780 6 7.7 (ن) الوثنيسون ٥٥٣ يشرب ( المدينة المنورة ) ٢٦ تخبران ۲۰ ، ۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۸۸ ، ۲۲۹ ىزد ١٣١ نسا ۱۸۷ ، ۱۵۱ ، ۱۸۷ اليمن ۲۲، ۲۳، ۲۲، ۱۶۲، ۱۶۲ النصياري ٥٥٣ اليهود ٧٦ ، ٢٦٥ ، ٥٥٦

اليونان ٦١٩

نمل بندان ( مرج ) ۲۲ ، ۲۲ ۲

### فهرست أسماء الكتب

آثار البلاد للقزويني ٢٠٦ 6 07A 6 07T 6 01T 6 01T 6 0.7 6 EA1 00A 6 008 6 08A 6 08. 6 070 أخيار الدولة السلجونية ٨ أسرار التوحيد في مقامات الشيخ أبي سعيد ناريخ الادب المربى لنيكلسون ٣٣٨ (طیم زوکونسکی ) ۲۹۷ تاريخ الادب في ابران من الفسسردوسي الى اسكندرنامه تأليف نظامي ٩١ السعدى ١٦١ ، ٢١١ ، ٢١٩ ، ٢٤٢ اصول الخط ٢٠ تاريخ الاسلام للذهبى ٧٣ أترب الموارد في اللغة (طبع بيروت) ٥) ، التاريخ الالغي ٢٨ تاریخ البیهقی ( طبع کلکته ) ۷ ، ۱۵۴ ۱۵۵۱ أمثال الإبشيهي ١٤٨ FOIL + AND + 121 + 107 + 101 + 371 + الايضاح ٧٢ 177 برهان قاطع ۸۰ ، ۸۱ ، ۱۰۵ تاريخ جهان آرا للقاضي أحمد الففاري ٣١ بزم آرا ۳۰ تاريخ جهانكشاي للجويني ١١٢ ، ٢٨ ، ١١٢ ، تاج التراجم في طبقات الحنفية لابن قطلوبغا · oty · ott · tll · tll · tll · tll YY 6 YT تاج العروس في اللفة 300 تاريخ ابن الاثير ٨ ، ٩ ، ٣٤ ، ٧٢ ، ١١٧ » تاريخ الحكماء للقفطى ٢٥٣ 6 104 4 10A 4 107 4 100 4 108 4 187 تاريخ الخلفاء للسيوطي (طبع كلكته) ٧٤ 4 144 4 144 4 141 4 144 4 144 4 144 A3 ? 76 4 184 4 188 4 189 4 187 4 180 4 198 تاريخ ابن خلكان ( انظر ايضا ونيات الأميان) 6 T. 1 6 T. . 6 199 6 199 6 191 6 19. 6 E9E 6 TTE 6 TIE 6 TI. 6 OT 6 O. · 11. · 1.4 · 1.7 · 1.0 · 1.7 · 1.7 170 ) 170 ) 170 ) W 4 TT. 4 T13 4 T19 4 T13 4 T10 4 T18 تاريخ سلاجقة كرمان لمحمد بن ابراهيم (طبع 177 > 777 > 777 > 377 > 777 > 777 > 777 هوتسمار) ۱۹۸ ، ۲۰۰ \$ 787 \ 780 \ 787 \ 777 \ 777 \ 778 تاريخ سلاجقة آسيا الصغرى لابن البيبي ٦، 4 TT. 4 TOT 4 TOX 4 TOY 4 TEX 4 TEY T. 6 11 تاريخ الشطرنج ( بالانجليزية ) ٢٢ ، ٧٧ه ، \$ 171 \ 174 \ 177 \ 177 \ 177 \ 178 ive a ove تاریخ کزیده ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۲ ،۳۶۲ ۱۹۳۱ ۱۹۲۱ . TO. . TET . TEO . TEE . TEI . TE. 4 174 4 178 4 179 4 177 4 108 4 187 4 134 6 138 6 131 6 13. 6 1AY 6 1VT \* TV0 \* TTV \* TT0 \* TT1 \* TOT \* TOT · 711 · 717 · 717 · 717 · 717 · 717 VIT > ATT + YTT > 737 > 107 > FFT > 6 6 10 6 6 16 6 6 11 6 6 . X 6 6 . X 6 6 . X \* EA. \* EV) \* EV. \* ETE \* ET. \* E11

143 ) AA3 ) WAS ) LOO ) LOO ) LOO ) " TTT " TYY " TYT " TOT " TET " TE. · 014 · 018 · 011 · 01. · 074 · 077 017 ( 0.7 ( 0.. ( 277 ( 21. 756 ( 00Y ( 007 ( 00. لتمة سياست نامه ١٤٣ الدر المختار ( في الفقه ) لمسلاء ألسدين تنمة اليتيمة للثعالبي ٢٢١ الحصكفي ٢٥ التجريد ٧٢ ، ١٧٣ دمية القمر للباخرزي ١٧٣ تذكرة الشعراء لدولتثماه السمرقندي ٥٧ ، 770 ( T.1 ( 1A الدول الاسلامية ونسيم لين بول ٢٠٧ تذكرة هفت اقليم ٢٩٤ ديران جمال الدين الاصفهائي ١٥٥ ، ١٦ ، تواریخ آل سجلوق ( بالترکیة ) ۲ ، ۳۰ 014 جامع التواريخ ٨ ، ٣٠ ، ٣٤ ، ١٨٥ ، ١٩٠٠ دیوان حسن الفزنوی او سید اشرف ۹۹ ، 4 TOT 4 TOT 4 TEE 4 TET 4 TTY 4 T.7 747 > 747 > 307 > 157 > 357 ديوان ستائي الغزنوي ۵۵ ، ۱۹۲ ، ۲۵ 4 TET 4 TE. 4 TTY 4 TTE 4 TTO 4 T.7 ديوان الطفرائي ( طبع القسطنطينية ) ٩٦ ، 437 3 707 3 Y.3 3 013 3 Y13 3 1Y3 3 X11 > 737 دیوان عمادی ۲۰۷ ، ۱۱۵ الجامع الصغير في أحاديث البشير والنذير ديران المتنبي ١٦٨ ، ٤٩٧ ، ٥٦٥ للسيوطي ٢٣ ، ٢٣ ، ٢٧ ، ٨٦ ، ١١١ ، دبوان مجم البياماني ٦٢ ، ٦٥ ، ٢٤٤ ، 071 : 743 : 440 : 740 : 770 101 الجامع الصغير ( في الغروع ) للشيباني ٥٨٠ -الجامع الكبير (في الفروع) الشيباني ٨٠٠٢٣ دیوان منوچهری ۱۰۲ جهار مقاله (لنظامي المروضي السمرتندي ، ذخیره خوارز مشاهی ( فی الطب ) ۲۲ ، طبع ميرزا محمد القروبني ) ٥٧ ، ١٢ ، ١٢١ 0A1 6 0Y1 • 177 • 178 • 177 • 17. • 187 • 1.V ذيل أبى حامد ( ذيل تاريخ السلاجقة في جامع التواريخ لرشيد الدين تأليف أبىحامد حاجى خليفة (انظر كشف الظنون عن أسامي محمد بن ابراهیم ) ۷۲} ، ۲۵۹ ، ۲۷۹ ، الكتب والفنون ) ١٥ ، ٢٤ حبيب السير ۲۸ ، ۳۲ ، ۱۷۴ ، ۱۸۵ ، 018 ( 0.7 ( 0.7 ( 0.7 4 TTA 4 T+T 4 T++ 4 T4+ 4 TAY 4 TAT YTY : 7.7 : 777 : 761 : 757 : YTY الكتاب ) ۱ ، ۲ ، ۵ ، ۸ ، ۱۲ ، ۲۷ ، ۸۲ ، ۲۸ حديقة سنائي ( مثنوية ) ٣٦ ، ٥٤ ، ٧٤ ، (110 4 11E ( TY 6 TY 6 T) 6 T. 6 TT 107 ( 150 ( 1T) حكايات العنيوبي (طبع كلكته ) ١٢٩ ١٣١٠، رباعیات الخیام (طبع بمبای ) ۸۸۸ رسالة الجويني ( في تاديخ السلاجقة ) ١٨٩٠ حول سجل تركى عن تاريخ السلاجقة بآسيا 270 4 E10 4 TAT 4 TTA 4 T.7 4 TEE رص ( انظر روضة المعل ) خسرو وشیرین لنظامی ( مثنویه ) ۲۲ ، ۱۳۳ ، روضة الصفا ، ۲۸ ، ۳۲ ، ۱۷۴ ، ۱۸۵ ، ۰ · 176 · 670 · 617 · 617 · 6.4 · 6.0 TKI > YKI > -- T > T-T > T-T > T-T > TY3 > YY3 > XY3 > 7.0 > 7.0 > 710 > 4 174 4 177 4 178 4 TOI 4 TET 4 TTY 00Y 4 007 4 00. 4 0[{ 4 077 4 077 1.7 \ Y77 \ X77 \ TF3 خمسه نظامی ۱۳۱ ، ۱۷۰ ، ۲۱۲ ، ۳۲۹ ،

رياض الانس ٢٣

**173 % 643** 

T18 4 T7V

1.4

371

الصفري ٦

· 676 4 670 4 617 4 617 4 6.2 4 702

ATT > FTT > FTT > YTT > ATT > 137 > زبدة التواريخ ( لحافظ أبرو ) ۲۷ ، ۲۲)، 737 3 637 3 737 3 167 3 767 3 177 3 زبدة التواريخ ( لصدر الدين على الحسيني) 4 ) 37 ) 731 ) 701 ) AFI ) 6YI 1FY!) . TEA . TEO . TEI . TTT . TTT . TTI · 0 · 0 · 0 · 7 · 87A · 877 · 8A1 · 8A-. TA. . TYY . TYX . TYY . TYO . TYE 017 6 0.7 زبدة النصرة ونخبة المصرة ٨، ٣٤، ٣٤، ١ 4 ETT 4 ETT 4 ET+ 4 E14 4 E1A 4 E+A < 174 ( 178 ( 177 ( 177 ( 107 ( 100 \* EYE \* EYY \* EY+ \* E71 \* E7A \* E7Y < 177 ( 177 ( 170 ( 177 ( 171 ( 17. < 121 < 12. < 124 < 127 < 127 < 129 < 127 < 129 < 127 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 < 128 TA3 > YA3 > FA3 > 3 F3 > ... > 3 ... > 3 F4 < 110 < 118 < 11. < 1.4 < 111 < 117 ( off ( off ( of) ( of. ( olf ( o.V ( of 1 of . ( of 1 of of of of of of t 770 ) 370 ) 770 ) A70 ) 670 ) 730 ) . TYY : TY1 : TTA : TTO : TTE : TTI 007 6 080 شرف النبوة ١٥ شعراء النصرانية (طبع بيروت) ٧٦ شفاء الفليل فيما في كلام المرب من الدخيل 137 · 337 · 637 · 767 · 837 · 786 · TET للخفاجي ٣} 6 TOT 6 TOE 6 TOT 6 TOT 6 TO1 6 TO. صحیح البخاری ٤٤ ، ١٦ ، ١٦ ، ٨٧ صحیح مسلم }} ، ۸} طبقات الحفاظ لللمبي ٥٣ · TAO · TAT · TAT · TAI · TA· · TY1 طبقات ناصری ۱۱۷ ، ۱۲۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، 778 6 777 العراضة في الحكاية السلجونية ٢٩ ، ٣٤ ، £77 6 £79 6 £78 6 £70 6 £19 0.41 > 7-7 > 707 > 347 > 747 > 7.3 زين الاخبار لابي سعيد عبد الحي بن الضحاك العقد الفريد لابن عبد ربه ١١٥ بن محبود الكرديزي ١٤٧ ، ١٤٩ ، ١٥٣ ، عيون الانباء في طبقات الاطباء لابن أبي 107 6 108 أصيبعة ٣٥٣ زينة التواريخ ٧٥٧ سلجوتنامه ۲۲ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۱۲ ، ۳۱۵ النسساوي الصغرى ٧٢ الفناوي الكبرى ٧٢ سندبادنامه ۲۹۶ الفرائد والقلائد ( للثمالبي ) ۲۲ ، ۳۲ ، سياست نامه لنظام الملك ٧ ، ١٩٧ ، ٢١. 4 1-A4 1A4 A44 A74 A74 Y04 YE4 YT سير العباد الى المعاد ( مثنوية \_ للحكيم 6 17A 6 17Y 6 17T 6 17T 6 117 6 1-1 سنائی ) ۵۵ ، ۷۲ ( ) EA ( ) TO ( ) TE ( ) TT ( ) TT ( ) TT . سيرة أبن هشام ه} 4 170 ( 177 ( 177 ( 107 ( 107 ( 10. الشاهنامه للفردوس ٩ ، ٢٢، ٣٤ ، ٧٠ ، \* 171 \* 171 \* 174 \* 174 \* 177 \* 171 C 1-10 1-90 1AC 110 AAC ATC AT C YI 141 ) 341 ) 641 ) 741 ) 441 ) XVI ) 6 178 6 108 6 188 6 11A 6 11Y 6 117 4 111 4 11 4 1A1 1AA 4 1AY 4 1AT 41974191 41AA 4 1AY4 1YA 4 1YE 4 170 6 4.0 6 4.4 6 4.4 6 4.. 6 14X 6 14E < 4.4 ( 4.5 ( 4.7 ( 4.1 ( 144 ( 147 )

t the c the c the c the c the c the 788 ( 087 ( 081 ( 08. ( 777 ATT > FTT > 137 > 037 > F37 > Y37 > المسوط في الخلافيات ١٧٢ 437 7 737 4 707 4 707 4 767 4 767 3 متنوعات شرقية جديدة ٦ . 174 . 177 . 178 . 171 . 171 . 170 مجانی آلادب ۹۸ ، ۱۶۸ 6 733 6 773 6 773 6 779 6 777 6 777 مجلة الجمعية الملكية الاسيونة ٧ مجمع الامثال للميداني ١٤ ، ٢٧٥ مجمع الفصحاء لرضا فلي خان ٢١٠ ١٤٣٤٥ " TEO " TEE " TET " TET " TTA " TTA 010 : TOT ( TOT ( TO) ( TO. ( TE) ( TEV مجمل تاريخ البشر ٢٠ 4 TYF 4 TY1 4 TT7 4 TT0 4 TT1 4 TT-مجمل نصيحي خواني ١٤٧ الجمل في اللغة لأحمد بن قارس ١٧٤ 4 711 4 718 4 718 4 711 4 710 4 717 المعيط ( في اللغة ) ٧٢ 3.3 > 7.3 > 4.3 > 113 > 173 : 773 > 773> محيط المحيط ٨١ 773 > Y70 > 100 > 700 > 370 مختصر سلجوقنامه لابن البيبي ۲۱۲ ، ۲۱۱ مختصر الطحاوي ( في الفروع ) ٢٣ ، ٨٥٠ فهرست المخطوطات الفارسيسية في المتحف البريطاني أريو ۲۷ ، ۱۰۷ ، ۲۹۵ مختصر القدوري ٢٤ مختصر الكرخي ( في الفروع ) ۲۶ ، ۸۰ه فهرست المخطوطات ألفارسية بالمكتبة الاهلية مختصر المسعودي ( في الغروع ) ۲۶ ۸۸۰ بباریس ( بلوشیه ) ۲۷ نوات الوفيات لابن شاكر ١٧٣ مخزن الاسرار لنظامي ٣١٥ القدوري ( مختصر القسدوري في الفروع ) مرزبان نامه للرراويني ١٠٣ المستطرف للأبشيهي ٣١٣ ۰۸۰ كتاب الاقستا ( الاوستا ) ٧٧ مشكاة المسابيح ( في الحديث ) ١ } ٢ ٢ ، ٣ ٢ كتاب الانساب للسمعاني ٢٧٤ 70 : 111 : AYO كتاب العماسة ٢٦ه معجم البلدان لياتوت ٦٨ ، ٦٦ ، ٨٧ ،١١٢١ کتاب الزند ۷۷ كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة ٣٧٦ 107 > FA3 : -- . A30 كتاب الفهرست لابن النديم ٧٩ه المعجم في تاريخ ملوك العجم ، لفضل الله كشف الظنون ( وضع حاجي خليفة ) ١٥ ، ابن عبد الله ۱۲۲ موجز الفرغاني ( في الغروع ) ۲۲ ، ۸۰۰ ، کلیات انوری ۲۹۰ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ 740 £17 4 TT - 4 TTA 4 TTY 4 TTT نزهة القلرب لحمد الله المستوفي القزويني کلیات خانانی ۲۷۴ ، ۲۷۰ **FA3** نزمة المستاق في اختراق الآفاق للادريسي كنز العمال في سنن الاقوال والاقعال لحسام 11. الدين الهندي ( طبع حيدر آباد الـدكن ) نتض الرانضة ٢٠ 4 0A. 4 180 4 AT 4 EE 4 ET 4 E1 4 E. الهسداية ٧٢ 140 مغت اثلیم ۲۵۹ لباب الالباب لعوفي ٣٠ ، ٦٧ ، ٨٥ ، ١١٢ ؛ الوافي بالوفيات لمسسلاح المسقدي ١٧٣ ٤ \* EYY \* T.A \* TTE \* TTE \* TTT \* T.0 377 AY وفيات الأعيان ( أنظر الربخ ابن خلكان ) اللزوميات ( للمعرى ) ١٠١ 737 3 373 3 774 3 774 3 1A0 3 AA0 لسان المرب ٤٧ ) ٥٣٥ ، ٩٩٢ لبلى والمجنون لنظامي ( مننوية ) ٣٣٩ ، يتيمة الدهر للنعالبي ١١٥ ، ٢٦ ، ٥٥٥

# فهرست موضوعات الكتاب

## مقدمات الكتاب

| •   | • | ٠. | • | • | •    |      | اقبسال    | تمهيد بقلم ناشر المتن الفارسي الاستاذ محمد |
|-----|---|----|---|---|------|------|-----------|--------------------------------------------|
| 18  | • | •  | • | • | •    | •    |           | مؤلف كتــاب رأحة الصدور ٠٠٠٠               |
| *1  | • | •  | • | • | •    | •    |           | مثمتملات السكتاب ومصادره                   |
| YY  | • | •  | • | • |      |      | مىدور ۵   | التواريخ اللاحقة التي نقلت عن « راحــة اا  |
| 71  | • | •  | • | ٠ | •    | •    | سكتاب     | دلالات الرمسوز المسيستعيلة في حسوائي ال    |
|     |   |    |   |   |      |      | كمتاب     | متن ال                                     |
| 70  | • | •  | • | • | •    | •    |           | دبباجة في حسد البادي سبحاته وتعالى         |
| ξ.  | • | •  | • | • | •    | •    | صلعم }    | مدح الانبيساء والثنساء على الرسسول (       |
| ξo  | • | •  | • | ٠ | •    | •    |           | مدح الصحسابة والتابمين وعلماء الدين        |
| ٥Å  | • | •  | • | • | •    | •    |           | مدح السلطان كيخسرو بن قلج آرسسلان          |
| λŧ  | • | •  | • | ٠ | ذته  | ساتا | سدقائه وأ | ذكر أحوال مصنف الكتاب والثنساء عسلىأم      |
| 1.1 | • | •  | • | • | •    | •    | • •       | سبب تأليف هدا السكتاب ٠٠٠                  |
| 118 | • | •  | • | • | •    | •    | متو باته  | فهسرس كثماب راحمة الصممدور وترتيب          |
| 171 | • | •  |   |   | مباذ | וענ  | عدل ومدح  | ابتهداء كتسباب راحة المسدور في ذكسراا      |
| 188 | • | •  | • | • | •    | •    |           | فهرس أسماء الســلاطين • • •                |
| 180 | • | •  | • | • | •    | •    | • •       | ذكر ابنداء أمر السلاجقية ٠٠٠               |
| 107 | • | •  | • | • | •    | •    | • •       | السمسلطان طغرلسك                           |
| ۱۸۰ | • | •  | • | • | •    | •    |           | السيلطان ألب آرسيسلان ٠٠٠                  |
| 117 | • | •  | • | • | •    | ٠    | • •       | السياطان ملكشاه ٠٠٠٠                       |
| 317 | • | •  | • | ٠ | ٠    | •    | • •       | السيسلطان بركيسارق بن ملسكئسساه            |
| 377 | • | •  | • | • | •    | •    |           | البنسلطان محسبة بن مليكشاه . •             |
| 800 | • | •  | • | • | •    | •    | • •       | السيلطان سنجر بن ملكشياه                   |
|     |   |    |   |   |      |      |           |                                            |

| صفحة        |    |   |   |   |   |   |     |       |                                          |
|-------------|----|---|---|---|---|---|-----|-------|------------------------------------------|
| 7.7         |    |   |   |   |   |   |     |       | السسيلطان طفسول بن محمد بن مليشاه        |
| 770         | •  | • | • | ٠ | • | • | •   | •     | السملطان مسعود بن محمله بن ملتكشآه       |
| T01         | •  | • |   | • | • |   | •   | •     | السيطان ملكشاه بن محمود 🔹 -              |
| 771         | •  |   | • | • | • | • |     | سكشا  | السيسلطان محمد بن محبود بن محمد بن ما    |
| 717         | •  | • |   | • | • | • | •   | •     | السماطان سليمان بن محمد بن ملكشاه        |
| 8.8         | •  | • | • | • | ٠ | • | •   | •     | السيسلطان آوسسلان بن طغول مدمده          |
| 773         | •  | • |   | • | • |   | •   | •     | السسلطان طفرل بن آرسسلان                 |
| 013         | •  | • |   | • |   | • |     | مراق  | اسستيلاء خوارزمشساه على مملسكة المراق ال |
|             |    |   |   |   |   |   |     |       |                                          |
|             |    |   |   |   |   |   | قة  | متفر  | فصول                                     |
| 7/0         |    | • |   | • | • |   | 8   | شطرنع | نمسل في آداب المنسادمة وشرح لعبسة ال     |
| YFe         |    |   |   |   |   |   |     |       | الثبطرنج الذى وضسمه حسكماء الهشسد        |
| 150         | •  | • | • | • | • | • | •   | •     | النسطرنج اللى وضعه بزرجمهر               |
| <b>0</b> Y1 |    |   |   |   |   |   |     |       | الشبطرنج الذى وضنفه حبكماء آلروم         |
| 977         | •  | • | • | • | • | • | •   | •     | الفرب الشائى اللى وضعه الروم             |
| ۸۷۰         | •  | • | • | • | • | • | •   | •     | نصــل في الثراب ، ، ، ، ،                |
| 220         | •  | • | • | • | • | • | •   | •     | نصل في السباق والرماية                   |
| ۸۸ه         | •  | ٠ | • | • | • | • | •   | •     | نمسل في المسيد ، ، ، ،                   |
| 7.7         |    |   |   |   |   |   |     |       | تصليل في معرفة الخط ، ، ، ،              |
| 711         | .• |   |   |   |   |   |     |       | نمسل في ألفالب والفلوب ٠٠٠               |
| 770         | ٠  | • | • | • | • | ٠ | •   | •     | خاتمة الكتاب ، ، ، ، ، ، ،               |
|             |    |   |   |   |   | Ĺ | ئاب | لكت   | كشاف ا                                   |
| 701         | •  | • | • | • | • |   | •   |       | ١ - فهرست أسماء الرجال ٠ ٠ ٠ ٠           |
| AFF         | •  | • | • | • | • | • | •   | •     | ۲ کے فہرست الاماکن والقیائل والطوائف     |
| 740         | •  | • | • | • | • | ٠ | •   | •     | ٢ ـ فهرستِ الـكتب المذكورة بالـكتاب      |
| 771         | •  |   |   | • | • | • | •   | ٠     | } ـ فهرست موضوعات الكتاب                 |

#### المشروع القومى للترجمة

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ، ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل، معتمدًا المبادئ التالية :

- ١- الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية .
- ٢- التوازن بين المعارف الإنسانية في المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية.
- ٣- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية
   والتشجيع على التجريب .
- ٤- ترجمة الأصول المعرفية التي أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعي في الثقافة الإنسانية المعاصرة، جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التي تضم القارئ في القلب من حركة الإبداع والفكر العالمين.
- ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل
   بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى الثقافة .
  - ٦- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة .

#### المشروع القومى للترجمة

| أحمد درويش                             | چون کوین                      | اللغة العليا                       | -1          |
|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------|
| أحمد فؤاد بلبع                         | ك. مادهو بانيكار              | الوثنية والإسلام (ط1)              | -4          |
| شوقي جلال                              | چورج چیمس                     | التراث المسريق                     | -٣          |
| أحمد الحضرى                            | إنجا كاريتنيكرقا              | كيف تتم كتابة السيناريو            | -1          |
| محمد علاء الدين منصور                  | إسماعيل فصيع                  | ثريا في غيبوية                     | -0          |
| سعد مصلوح ووفاء كامل فايد              | ميلكا إفيتش                   | اتجاهات البحث اللسانى              | 7-          |
| يوسف الأنطكي                           | لوسيان غولدمان                | العلوم الإنسانية والفلسفة          | <b>-V</b>   |
| ممنطقى ماهر                            | ماكس فريش                     | مشعلق الحرائق                      | -4          |
| محمود محمد عاشور                       | أندرو. س. جودی                | التغيرات البيئية                   | -4          |
| محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى | چیرار چینیت                   | خطاب الحكابة                       | -1.         |
| هناء عبد الفتاح                        | فيسوافا شيمبوريسكا            | مختارات شعرية                      | -11         |
| أجمد محمود                             | ديثيد براونيستون وأيرين فرانك | طريق الحرير                        | -17         |
| عبد الوهاب علوب                        | روپرتسن سمیث                  | ديانة الساميين                     | -17         |
| حسنن المودن                            | چان بیلمان نویل               | التحليل النفسى للأدب               | -12         |
| أشرف رفيق عفيفي                        | إدوارد اوسى سميث              | المركات الفنية منذ ١٩٤٥            | -10         |
| بإشراق ألصدعتمان                       | مارتن برنال                   | أثنينة السوداء (جـ١)               | -17         |
| محمد مصطفى بدوئ                        | فيليب لاركين                  | مختارات شعرية                      | -17         |
| طلعت شاهين                             | مختارات                       | الشعر النسائي في أمريكا اللاتينية  | -14         |
| نعيم عطية                              | چورج سفیریس                   | الأعمال الشعرية الكاملة            | -19         |
| يمنى طريف الخولى وبدوى عبد الفتاح      | ج. ج. كراوثر                  | قصة العلم                          | -7.         |
| ماجدة العناني                          | صنعد بهرئجي                   | خوخة وألف خوخة وقصص أخرى           | -41         |
| سيد أحمد على الناصري                   | چرن أنتيس                     | مذكرات رحالة عن المصريين           | -77         |
| سعيد ترفيق                             | هانز جيورج جادامر             | تجلى الجميل                        | -44         |
| بکر عبا <i>س</i>                       | باتريك بارندر                 | ظلال المستقبل                      | <b>-</b> Y£ |
| إبراهيم الدسوقي شتا                    | مولانا جلال الدين الرومي      | مثنری (٦ أجزاء)                    | -Yo         |
| أحمد محمد حسين هيكل                    | محمد حسين هيكل                | دين مصبر العام                     | -47         |
| بإشراف: جابر عصفور                     | مجموعة من المؤلفين            | التنوع البشرى الخلاق               | -44         |
| مني أبو سنة                            | چون لوك                       | رسالة في التسامح                   | -YA         |
| بدر الديب                              | چیمس ب. کارس                  | الموت والوجود                      | -44         |
| أحمد فؤاد بلبع                         | ك. مادهو بانيكار              | الوثنية والإسلام (ط٢)              | -7.         |
| عبد الستار الطوجي وعبد الوهاب علوب     | چان سوفاجیه – کلود کاین       | مصادر دراسة التاريخ الإسلامي       | -11         |
| مصطقى إبراهيم قهمى                     | دیثید روب                     | الانقراض                           | -77         |
| أحمد فؤاد بلبع                         | <b>ا</b> . ج. <b>هوپک</b> نز  | التاريخ الاقتصادي لأقريقيا الغربية | -22         |
| حصة إبراهيم المنيف                     | ردچر آلن                      | الرواية العربية                    | 37-         |
| خليل كلفت                              | پول ب . دیکسون                | الأسطورة والحداثة                  | -50         |
| حياة جاسم محمد                         | والاس مارتن                   | نظريات السرد الحبيثة               | <b>-77</b>  |
|                                        |                               |                                    |             |

| جمال عبد الرحيم                          | بريچيت شيفر                          | واحة سيوة وموسيقاها                    | <b>-</b> TY |
|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| أنور مفيث                                | ألن تورين                            | نقد الحداثة                            | <b>-</b> ٣٨ |
| منيرة كروان                              | بيتر والكوت                          | العسد والإغريق                         | -79         |
| محمد عيد إبراهيم                         | ان سكستون                            | قصائد حب                               | -1.         |
| عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد      | <b>بیتر</b> جران                     | ما بعد المركزية الأوروبية              | -£1         |
| أحمد محمود                               | بنچامين باربر                        | عالم ماك                               | -27         |
| المهدى أخريف                             | أركتانيو پاٿ                         | اللهب المزدوج                          | 73-         |
| مارلين تادرس                             | ألدوس هكسلى                          | بعد عدة أصياف                          | -11         |
| أحمد محمود                               | روبرت دينا وچون فاين                 | التراث المفدور                         | - 20        |
| محمود السيد على                          | بابلق نيرودا                         | عشرون قصيدة حب                         | F3-         |
| مجاهد عيد المنعم مجاهد                   | رينيه ويليك                          | تاريخ النقد الأدبي الحديث (جـ١)        | -£V         |
| ماهر جويجاتي                             | فرائسوا بوما                         | حضارة مصر الفرعونية                    | -£A         |
| عبد الوهاب علوب                          | هـ . ت . ئورىس                       | الإسلام في البلقان                     | -29         |
| محمد برادة وعثماني الميلود ويوسف الأنطكي | جمال الدين بن الشيخ                  | ألف ليلة وليلة أو القول الأسير         | -0.         |
| محمد أبو العطا                           | داريو بيانويبا وخ. م. بينياليستى     | مسار الرواية الإسبانو أمريكية          | -a1         |
| لطفى فطيم وعادل دمرداش                   | ب. ئوانالىس رس ، روچسىنىتى رروجى بىل | العلاج النفسى التدعيمي                 | -04         |
| مرستي ستعد الدين                         | أ . ف ، ألنجتون                      | الدراما والتعليم                       | -07         |
| محسن مصيلحي                              | ج . مايكل والتون                     | المفهوم الإغريقي للمسرح                | -o£         |
| على يوسىف على                            | چرن براکنجهرم                        | ما وراء العلم                          | -00         |
| محمود علي مكي                            | فديريكو غرسية اوركا                  | الأعمال الشعرية الكاملة (جـ١)          | Fo~         |
| محمود السيد و ماهر البطوطي               | فديريكو غرسية لوركا                  | الأعمال الشعرية الكاملة (جـ٢)          | -oY         |
| محمد أبو العطا                           | فدبريكو غرسية اوركا                  | مسرحيتان                               | -oA         |
| السيد السيد سهيم                         | كارلوس مونييث                        | المحبرة (مسرحية)                       | -04         |
| صبرى محمد عبد الغنى                      | چوهانز إيتين                         | التصميم والشكل                         | -T.         |
| بإشراف: محمد الجوهر <i>ي</i>             | شارلوت سيمور – سميٿ                  | موسوعة علم الإنسان                     | 17-         |
| محمد خير البقاعي                         | رولان بارت                           | لذَّة النَّص                           | 77-         |
| مجاهد عبد المنعم مجاهد                   | رينيه ويليك                          | تاريخ النقد الأنبي الحديث (جـ٢)        | -7F         |
| رمسیس عوض                                | ألان وود                             | برتراند راسل (سیرة حیاة)               | 37-         |
| رمسيس عوض                                | برتراند راسل                         | في مدح الكسل ومقالات أخرى              | -70         |
| عبد اللطيف عبد الحليم                    | أنطونيو جالا                         | خمس مسرحيات أندلسية                    | FF-         |
| المهدى أخريف                             | فرناندو بيسوا                        | مختارات شعرية                          | <b>-</b> 77 |
| أشرف الصباغ                              | فالنتين راسبوتين                     | نتاشا العجوز وتصص أخرى                 | A.F.        |
| أحمد قؤاد متولى وهويدا محمد قهمى         | عبد الرشيد إبراهيم                   | العالم الإسلامي في أوابل الآرن العشرين | -77         |
| عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد               | أرخبنيو تشانج رودريجث                | ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية          | -Y·         |
| حسين محمود                               | داريو فو                             | السيدة لا تصلح إلا للرمي               | -V1         |
| فؤاد مجلى                                | ت . س . إليوت                        | السياسى العجوز                         | <b>-YY</b>  |
| حسن ناظم وعلى حاكم                       | چين ب . تومېكنز                      | نقد استجابة القارئ                     | -77         |
| حسن بيومى                                | ل . ا . سیمینوثا                     | مسلاح الدين والمعاليك في مصر           | -V£         |
|                                          |                                      |                                        |             |

| أحمد درويش                 | أندريه موروا              | فن التراجم والسير الذاتية                        | -Vo         |  |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------|--|
| عبد المقصود عبد الكريم     | مجموعة من المؤلفين        | چاك لاكان وإغواء التطيل النفسي                   | -٧٦         |  |
| مجاهد عبد المنعم مجاهد     | رينيه ويليك               | تاريخ النقد الأنبي الحديث (جـ2)                  | <b>-</b> VV |  |
| أحمد محمود وبنورا أمين     | رونالد رويرتسون           | العولة: النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية      | -٧٨         |  |
| سعيد الغائمي وناصر حلاوي   | بوريس أوسينسكي            | شعرية التأليف                                    | -V¶         |  |
| مكارم الغمري               | ألكسندر پوشكين            | بوشكين عند «نافورة الدموع»                       | -A.         |  |
| محمد طارق الشرقاوي         | بندكت أندرسن              | الجماعات المتخيلة                                | -41         |  |
| محمود السيد على            | میجیل دی اُونامونو        | مسرح ميجيل                                       | ~AY         |  |
| خاك المالي                 | غوتفريد بن                | مختارات شعرية                                    | -AY         |  |
| عبد الحميد شيحة            | · مجموعة من المؤلفين      | موسوعة الأدب والنقد (جـ١)                        | -45         |  |
| عبد الرازق بركات           | صلاح زکی أقطای            | منصور الحلاج (مسرحية)                            | -Ao         |  |
| أحمد فتحى يوسف شتا         | جمال میر صادقی            | طول الليل (رواية)                                | -A7         |  |
| ماجدة العنانى              | جلال أل أحمد              | نون والقلم (رواية)                               | -AY         |  |
| إبراهيم الدسوقي شتا        | جلال آل أحمد              | الابتلاء بالتغرب                                 | -^^         |  |
| أحمد زأيد ومحمد محيى الدين | أنتونى جيدنز              | الطريق الثالث                                    | -81         |  |
| محمد إبراهيم مبروك         | بورخيس وأخرون             | وسم السيف وقميص أخرى                             | -1.         |  |
| محمد هناء عبد الفتاح       | باريرا لاسوتسكا – بشونباك | المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق             | -41         |  |
| نادية جمال الدين           | كارلوس ميجيل              | أساليب ومضامين المسوح الإسبانوأمريكي المعاصير    | -47         |  |
| عبد الوهاب علوب            | مايك فيذرستون وسكوت لاش   | محدثات العولة                                    | -17         |  |
| فوزية العشماري             | صمويل بيكيت               | مسرحيتا الحب الأول والصحبة                       | -12         |  |
| سرى محمد عبد اللطيف        | أنطرنير بريرو باييض       | مختارات من المسرح الإسباني                       | -90         |  |
| إبوار الخراط               | نخبة                      | ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى                      | -97         |  |
| بشير السياعي               | فرنان برودل               | هرية فرنسا (مج\)                                 | <b>-1</b> V |  |
| أشرف الصباغ                |                           | الهم الإنساني والابتزاز الصهيوني                 | -11         |  |
| إبراهيم قنديل              | ديقيد روينسون             | تاريخ السينما العالمية (١٨٩٥-١٩٨٠)               | -11         |  |
| إبراهيم فتحى               | بول هیرست وجراهام تومیسون | مساطة العولة                                     |             |  |
| رشيد بنحيو                 | بيرنار فالبط              | النص الروائي: تقنيات ومناهج                      |             |  |
| عز الدين الكتاني الإدريسي  | عبد الكبير الخطيبي        | السياسة والتسامح                                 |             |  |
| محمد بنيس                  | عبد الوهاب المؤدب         | قبر ابن عربی یلیه آیاء (شعر)                     |             |  |
| عبد الغفار مكاوى           | برتوات بريشت              | أوبرا ماهوجنی (مسرحیة)                           |             |  |
| عبد العزيز شبيل            | چیرارچینیت                | مدخل إلى النص الجامع                             |             |  |
| أشرف على دعدور             | ماريا خيسوس رويبيرامتى    | الأدب الأندلسي                                   |             |  |
| محمد عبد الله الجعيدي      |                           | منورة الفدائي في الشعر الأمريكي اللاتيني المعاصر |             |  |
| محمود على مكي              | <del>-</del>              | ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسي                    |             |  |
| هاشم أحمد محمد             | چون بولوك وعادل دروپش     | حررب المياه                                      |             |  |
| منى قطان                   | حسنة بيجهم                | النساء في العالم النامي                          |             |  |
| ريهام حسين إبراهيم         | فرانسس هیدسون<br>* د      | المرأة والجريمة                                  |             |  |
| إكرام يوسف                 | <b>أرلين علوي ماكليود</b> | الاحتجاج الهادئ                                  | -117        |  |

•

| -117         | راية التمرد                                            | سادى پلانت               | أحمد حسان                 |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| -112         | مسرحينا حصاد كونجي وسكان المستنقع                      | وول شوينكا               | نسيم مجلى                 |
| -110         | غرقة تخص المرء بحده                                    | فرچينيا رولف             | سمية رمضان                |
| -117         | امرأة مختلفة (درية شفيق)                               | سينثيا ناسون             | نهاد أحمد سالم            |
| -114         | المرأة والجنوسة في الإسلام                             | ليلى أحمد                | منى إبراهيم وهالة كمال    |
| -114         | النهضة النسائية في مصر                                 | بٹ بارین                 | لميس النقاش               |
| -114         | النساء والأسرة وثوانيّ الطَّلاق في التَّارِيخ الإسلامي | أميرة الأزهري سنبل       | بإشراف: روف عباس          |
| -17.         | الحركة النسائية والتطور في الشرق الأوسط                | ليلى أبو لفد             | مجموعة من المترجمين       |
| -171         | الدليل الصغير في كتابة المرأة العربية                  | فاطمة موسى               | محمد الجندى وإيزابيل كمال |
| -177         | نظام العبوبية القديم والنموذج المثالي للإنسان          | چوزیف فرجت               | منيرة كروان               |
| -177         | الإمبراطورية العشانية وعلاقاتها الدولية                | أنينل ألكسندرو فنابولينا | أنور محمد إبراهيم         |
| -178         | الفجر الكائب: أوهام الرأسمالية العالمية                | چون جرای                 | أحمد فزاد بلبع            |
| -170         | التحليل الموسيقي                                       | سىدرك ثورپ دىڤى          | سمحة الخولى               |
| FY1-         | فعل القرامة                                            | قولقانج إيسر             | عبد الوهاب علوب           |
| -177         | إرهاب (مسرحية)                                         | مىغاء فتحى               | بشير السباعي              |
| -178         | الأدب المقارن                                          | سوزان باسنيت             | أميرة حسن نويرة           |
| -174         | الرواية الإسبانية المعاصرة                             | ماريا بواورس أسيس جاروته | محمد أبو العطا وآخرون     |
| -17.         | الشرق يصعد ثانية                                       | أندريه جوندر فرانك       | شوقى جلال                 |
| -171         | مصر القييمة: التاريخ الاجتماعي                         | مجموعة من المؤلفين       | لويس بقطر                 |
| -177         | ثقافة المرلة                                           | مايك فيذرستون            | عبد الوهاب علوب           |
| -177         | الخوف من المرايا (رواية)                               | طارق على                 | طلعت الشايب               |
| -178         | تشريح حضارة                                            | باری ج. کیمب             | أحمد محمود                |
| -140         | المختار من نقد ت. س. إليوت                             | ت. س. إليوت              | ماهر شفيق فريد            |
| -177         | فلاحر الباشا                                           | كينيث كرنر               | سحر توفيق                 |
| -177         | مذكرات ضابط فى المعلة الفرنسية على مصر                 | چرزیف ماری مواریه        | كاميليا صبحى              |
| <b>-17</b> A | عالم التليفزيون بين الجمال والعنف                      | أندريه جلوكسمان          | وجيه سمعان عبد المسيح     |
| -171         | پارسی <b>ٹ</b> ال (مسرحیة)                             | ريتشارد فاچنر            | مصطقى ماهر                |
| -18.         | حيث تلتقي الأنهار                                      | هربرت میسن               | أمل الجبورى               |
| -121         | اثنتا عشرة مسرحية يونانية                              | مجموعة من المؤلفين       | نعيم عطية                 |
| -127         | الإسكندرية : تاريخ ودليل                               | أ. م. فورستر             | هسن بيومي                 |
| -117         | قضايا التنظير في البحث الاجتماعي                       | ديرك لايدر               | عدلی السمری               |
| -122         | صاحبة اللوكاندة (مسرحية)                               | كارلو جولدوني            | سلامة محمد سليمان         |
| -110         | موت أرتبميو كروث (رواية)                               | كارلوس فوينتس            | أحه حسان                  |
| F3/-         | الورقة الحمراء (رواية)                                 | میجیل دی لیبس            | على عبدالروف البمبي       |
| -187         | مسرحيتان                                               | تانكريد دورست            | عبدالغفار مكارى           |
| <b>-18</b> A | القصة القصيرة: النظرية والتقنية                        | إنريكى أندرسون إمبرت     | على إبراهيم منوفى         |
| -181         | النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس                      | عاطف فضول                | أسامة إسبر                |
| -10.         | التجربة الإغريقية                                      | رويرت ج. ليتمان          | منيرة كروان               |
|              |                                                        |                          |                           |

| . 4 11 4                                                | 1                                           | /\ \ \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\             | -101         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| بشير السباعي                                            | فرنان برودل                                 | هوية فرنسا (مج ٢ ، جـ١)                             | -101<br>-101 |
| محمد محمد الخطابي                                       | مجموعة من المؤلفين<br>المساورة المساورة     | عدالة الهنود وقصص أخرى<br>غرام الفراعنة             | -107         |
| فاطمة عبدالله محمود                                     | فيولين فانويك                               | عرام العراعية<br>مدرسة فرانكفورت                    | -101         |
| خلیل کلفت<br>ب                                          | فیل سلیتر                                   |                                                     | -102         |
| أحمد مرسى<br>اطار اد                                    | تخبة من الشعراء<br>العداد المداد المداد     | الشعر الأمريكي للعاصر<br>المدارس الجمالية الكبري    | -100<br>Fo1- |
| می التلمسانی                                            | چى أنبال وألان وأوديت ڤيرمو<br>١١٠٠١ - ١١٠٠ |                                                     | -101         |
| عبدالعزيز بقوش<br>، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، | النظامي الكنجوي                             | خسرو وشیرین                                         | -10V         |
| بشير السياعي                                            | فرنان برودل                                 | هوية فرنسا (مج ٢ ، جـ٢)                             | -101         |
| إبراهيم فتحى                                            | ديڤيد هوکس                                  | الأيديول چية                                        | -17.         |
| حسین بیومی                                              | پول اِيرليش<br>داريد کاريد کاريد در         | ألة الطبيعة                                         |              |
| زيدان عبدالحليم زيدان                                   | أليخاندرو كاسرنا وأنطونيو جالا              | مسرحيتان من المسرح الإسباني                         | -171         |
| صلاح عبدالعزيز محجوب                                    | يرحنا الأسيرى                               | تاريخ الكنيسة                                       | -177         |
| بإشراف: محمد الجوهري                                    | جوردون مارشال<br>دروی م                     | مرسوعة علم الاجتماع (جـ ١)                          | -175         |
| نبيل سعد                                                | چان لاکوتیر<br>در درون                      | شامبوليون (حياة من نور)                             | -178         |
| سهير المسادفة                                           | أ. ن. أفاناسيفا                             | حكايات الثعاب (قصيص أطفال)                          | -170         |
| محمد محمود أبوغدير                                      | يشعياهن ليقمان                              | العلاقات بين المتينين والطمانيين في إسرائيل         | -177         |
| شکری محمد عیاد                                          | رابندرنات طاغور                             | في عالم طاغور                                       | -177         |
| شکری محمد عیاد                                          | مجموعة من المؤلفين                          | دراسات في الأدب والثقافة                            | AF/-         |
| شکری محمد عیاد                                          | مجموعة من المؤلفين                          | إبداعات أدبية                                       | -174         |
| بسام ياسين رشيد                                         | میجیل دلیبیس                                | الطريق (رواية)                                      | -17.         |
| هدی حسین                                                | فرانك بيجو                                  | وضع حد (رواية)                                      | -171         |
| محمد محمد الخطابى                                       | نخبة                                        | حجر الشمس (شعر)                                     | -177         |
| إمام عبد الفتاح إمام                                    | ولتر ت. سنيس                                | معنى الجمال                                         | -177         |
| أحمد محمود                                              | إيليس كاشمور                                | متناعة الثقافة السوداء                              | -148         |
| وجيه سمعان عبد المسيح                                   | اورينزو فيلشس                               | التليفزيون في الحياة اليومية                        | -140         |
| جلال البنا                                              | توم تيتنبرج                                 | نحر مفهوم للاقتصابيات البيئية                       | -177         |
| حصة إبراهيم المنيف                                      | هنری تروایا                                 | أنطون تشيخوف                                        | -177         |
| محمد حمدى إبراهيم                                       | نخبة من الشعراء                             | مختارات من الشعر اليوناني الحديث                    | - <b>/</b> V |
| إمام عبد الفتاح إمام                                    | أيسوب                                       | حكايات أيسرب (قصص أطفال)                            | -174         |
| سليم عبد الأمير حمدان                                   | إسماعيل فصيح                                | قصة جاريد (رواية)                                   | -14-         |
| محمد يحيى                                               | فنسنت ب. ليتش                               | النف الأمبى الأمريكي من الثلاثينيات إلى التعلنينيات | -171         |
| ياسين طه حافظ                                           | وب. ييتس                                    | العنف والنبوءة (شعر)                                | -174         |
| فتحى العشرى                                             | رينيه جيلسون                                | چان كوكتو على شاشة السينما                          | -174         |
| دسوقى سعيد                                              | هانز إيتدورفر                               | القاهرة: حالمة لا تنام                              | -\\£         |
| عيد الوهاب علوب                                         | توماس تومسن                                 | أسفار العهد القديم في التاريخ                       | -140         |
| إمام عبد الفتاح إمام                                    | ميخائيل إنورد                               | معجم مصطلحات هيجل                                   | <b>FA</b> /- |
| محمد علاء الدين منصبور                                  | بُزرج علوی                                  | الأرضة (رواية)                                      | -144         |
| بدر الديب                                               | ألقين كرنان                                 | مرت الأدب                                           | -144         |
|                                                         |                                             |                                                     |              |

,

| سعيد الغانمي                            | پول دی مان                 | العمى والبصبيرة: مقالات في بلاغة النقد المعاصر | -144         |
|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| محسن سيد فرجانى                         | كونفوشيوس                  | محاورات كونفوشيوس                              | -11.         |
| مصطفى حجازى السيد                       | الحاج أبو بكر إمام وأخرون  | الكلام رأسمال وقميص أخرى                       | -111         |
| محمود علارى                             | زين العابدين المراغي       | سياحت نامه إبراهيم بك (جـ١)                    | -111         |
| محمد عبد الواحد محمد                    | پيتر أبراهامز              | عامل المنجم (رواية)                            | -147         |
| ماهر شفيق فريد                          | مجموعة من النقاد           | ممتارات من النقد الأنجار-أمريكي المديث         | -118         |
| محمد علاء الدين منصور                   | إسماعيل فصيح               | (تيال) ۸۵ (شتاء)                               | -110         |
| أشرف الصباغ                             | فالنتين راسپوتين           | المهلة الأخيرة (رواية)                         | -117         |
| جلال السعيد الحفنارى                    | شمس العلماء شيلي النعماني  | سيرة الفاروق                                   | -147         |
| إبراهيم سلامة إبراهيم                   | إىوين إمرى وأخرون          | الاتصال الجماهيري                              | -114         |
| جمال أحمد الرفاعي وأحمد عبد اللطيف حماد | يعقرب لاندار               | تاريخ يهرد مصر في الفترة العثمانية             | -111         |
| فخزى لبيب                               | چىرمى سىبروك               | ضحايا التنمية: المقارمة والبدائل               | -۲           |
| أحمد الأنصاري                           | جوزایا روی <i>س</i>        | الجانب الدينى للفلسفة                          | -4.1         |
| مجاهد عبد المنعم مجاهد                  | رينيه ويليك                | تاريخ النقد الأدبى الحديث (جـ٤)                | -4.4         |
| . جلال السعيد الحقناري                  | ألطاف حسين حالى            | الشعر والشاعرية                                | 7.7-         |
| أحمد هويدى                              | زالمان شازار               | تاريخ نقد العهد القديم                         | -Y . £       |
| أحمد مستجير                             | لويجى لوقا كافاللى- سفورزا | الجينات والشعوب واللغات                        | -4.0         |
| على يوسف على                            | چىمس جلايك                 | الهيوابة تصنع علمًا جديدًا                     | F.Y-         |
| محمد أبو العطا                          | رامون خوتاسندير            | ليل أفريقي (رواية)                             | -4.4         |
| محمد أحمد صالح                          | دان أوريان                 | شخصية العربي في المسرح الإسرائيلي              | ۸۰۲-         |
| أشرف الصباغ                             | مجموعة من المؤلفين         | السرد والمسرح                                  | -7.9         |
| يوسف عبد الفتاح فرج                     | سنائي الغزنوي              | مثنویات حکیم سنائی (شعر)                       | -11.         |
| محمود حمدي عبد الغني                    | جوناٹ <i>ان</i> کللر       | فردينان دوسوسير                                | -411         |
| يوسف عيدالفتاح قرج                      | مرزبان بن رستم بن شروین    | قصمص الأمير مرزبان على لسان الحيوان            | -717         |
| سيد أحمد على الناصري                    | ريمون فالاور               | ممسر منذ قدوم نابليون عنى رحيل عبدالناصر       | -717         |
| محمد محيى الدين                         | أنتونى جيدنز               | قواعد جديدة للمنهج في علم الاجتماع             | -412         |
| محمود علاوي                             | زين العابدين المراغي       | سياحت نامه إبراهيم بك (جـ٧)                    | -110         |
| أشرف الصباغ                             | مجموعة من المؤلفين         | جوانب أخرى من حياتهم                           | <b>717</b> - |
| نادية البنهاري                          | صمويل بيكيت وهارواد بينتر  | مسرحيتان طليعيتان                              | -۲17         |
| على إبراهيم منوفي                       | خوليو كورثاثان             | لعبة الحجلة (رواية)                            | -114         |
| طلعت الشأيب                             | كازو إيشجورو               | بقايا اليوم (رواية)                            | -114         |
| على يوسف على                            | باری پارکر                 | الهيواية في الكون                              | -77.         |
| ر عت سلام                               | جریجوری جوزدانیس           | شعرية كفافى                                    | -771         |
| نسيم مجلى                               | رونالد جرای                | فرانز كافكا                                    | -777         |
| السيد محمد نقادى                        | باول فيرابند               | العلم في مجتمع حر                              | - <b>777</b> |
| منى عبدالظاهر إبراهيم                   | برانكا ماجاس               | دمار يوغسلافيا                                 |              |
| السيد عبدالظاهر السيد                   | جابرييل جارثيا ماركيث      | حكاية غريق (رواية)                             | -440         |
| طاهر محمد على البريرى                   | ديڤيد هريت لورانس          | أرض الساء وقصائد أخرى                          | <b>577</b>   |

.

| السيد عبدالظاهر عبدالله             | خرسیه ماریا دیث بورکی    | المسوح الإسبانى فى القون السابع عشو | -777         |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|
| مارى تبريز عبدالمسيح وخالد حسن      |                          | علم الجمالية رعلم اجتماع الفن       |              |
| أمير إبراهيم العمرى                 | نورمان كيجان             |                                     |              |
| مصطفى إبراهيم فهص                   | فرانسواز چاكوب           | عن النباب والفئران والبشر           | -77.         |
| جمال عبدالرحمن                      |                          | الدرافيل أن الجيل الجديد (مسرحية)   |              |
| مصطفى إبراهيم فهمى                  | توم ستونير               | ما بعد المعلومات                    |              |
| طلعت الشايب                         | أرثر ميرمان              | فكرة الاضمحلال في التاريخ الغربي    | -777         |
| فؤاد محمد عكود                      | ج. سبنسر تريمنجهام       | الإسلام في السودان                  |              |
| إبراهيم الدسوقي شتا                 | مولانا جلال الدين الرومي | دیوان شمس تبریزی (جـ۱)              | -470         |
| أحمد الطيب                          | ميشيل شودكيفيتش          | الولاية                             |              |
| عنايات حسين طلعت                    | روپین فیدین              | مصر أرض الوادي                      | -444         |
| ياسر محمد جادالله وعربى منبولى أحمد | تقرير لمنظمة الأنكثاد    | العولة والتحرير                     |              |
| نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق  | جيلا رامراز – رايوخ      | العربي في الأدب الإسرائيلي          | -774         |
| عبلاح محجوب إدريس                   | کای حافظ                 | الإسلام والغرب وإمكانية الحوار      | -71.         |
| ابتسام عبدالله                      | ج . م. کوټز <i>ی</i>     | في انتظار البرابرة (رواية)          | -711         |
| صبری محمد حسن                       | وليام إمبسون             | سبعة أنماط من الغموض                | -787         |
| بإشراف: مبلاح فضل                   | ليقى بروفنسال            | تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)       | 737-         |
| نادية جمال الدين محمد               | لاورا إسكيبيل            | الغليان (رواية)                     |              |
| توفيق على منصور                     | إليزابيتا أديس وأخرون    | نساء مقاتلات                        | -410         |
| على إبراهيم منوفي                   | جابرييل جارثيا ماركيث    | مختارات قصصية                       | <b>737</b> - |
| محمد طارق الشرقاري                  | والتر أرمبرست            | الثقافة الجماهيرية والحداثة في مصر  | -454         |
| عبداللطيف عبدالحليم                 | أنطرنير جالا             | حقول عدن الخضراء (مسرحية)           | -784         |
| رفعت سلام                           | دراجو شتامبوك            | لغة التمزق (شعر)                    | -414         |
| ماجدة محسن أباظة                    | دومنيك فينك              | علم اجتماع العلهم                   | -40.         |
| بإشراف: محمد الجوهرى                | جوريون مارشال            | مرسوعة علم الاجتماع (٢٠٠)           | -۲01         |
| على بدران                           | مارجو بدران              | رائدات الحركة النسوية المصرية       |              |
| حسن بيومي                           | ل. أ. سيميئوڤا           | تاريخ مصر الفاطمية                  | -404         |
| إمام عبد الفتاح إمام                | دیڤ روینسون وجودی جروفز  | أقدم لك: الفلسفة                    | -Yo£         |
| إمام عبد الفتاح إمام                | ديف رويئسون وجودي جروفز  | أقدم لك: أفلاطون                    | -400         |
| إمام عبد الفتاح إمام                | ديف روينسون وكريس جارات  | أقدم لك: ديكارت                     |              |
| محمود سيد أهمد                      | وليم كلى رايت            | تاريخ الفلسفة الحديثة               | -YoV         |
| عُبادة كُحِيلة                      | سير أنجوس فريزر          | الفجر                               | -404         |
| فاروجان كازانجيان                   | نخبة                     | مختارات من الشعر الأرمني عير العصور | -404         |
| بإشراف: محمد الجوهرى                | جوردون مارشال            | مرسوعة علم الاجتماع (جـ٣)           | <b>-77.</b>  |
| إمام عبد الفتاح إمام                | زكى نجيب محمود           | رحلة في فكر زكى نجيب محمود          | 157-         |
| محمد أيو العطا                      | إيواريو منبوثا           | مدينة المعجزات (رواية)              | 777          |
| على يوسف على                        | چون جريين                | الكشف عن حافة الزمن                 | -777         |
| اویس عوض                            | هوراس وشلى               | إبداعات شعرية مترجمة                | 377-         |
|                                     |                          |                                     |              |

-

| لويس عوض                               | أرسكار وايلد وصمويل جونسون            | روايات مترجمة                                       | -770         |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| عادل عبدالمنعم على                     | جلال أل أحمد                          | مدير المدرسة (رواية)                                | <b>FF7</b> - |
| بدر الدین عرودکی                       | ميلان كونديرا                         |                                                     | <b>-۲7۷</b>  |
| إبراهيم الدسوقي شتا                    | مولانا جلال الدين الرومي              | دیوان شمس تبریزی (جـ۲)                              | <b>A</b> /7  |
| صبری محمد حسن                          |                                       | رسط الجزيرة العربية وشرقها (جـ١)                    | -774         |
| صبرى محمد حسن                          |                                       | وسط الجزير العربية وشرقها (جـ٢)                     | -44.         |
| شوقى جلال                              |                                       | المضارة الغربية: الفكرة والتاريخ                    | -441         |
| إبراهيم سلامة إبراهيم                  | سي. سي. والترز                        | الأديرة الأثرية في مصر                              | -777         |
| عنان الشهاوي                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | الأصول الاجتماعية والثقافية لعركة عرابى في مصر      | -474         |
| محمود علی مکی                          | رومواو جاييجوس                        | السيدة باريارا (رواية)                              | -YV8         |
| ماهر شفيق فريد                         | مجموعة من النقاد                      | ت. س. إليوت شاعراً وناقداً وكاتباً مسرحياً          | -440         |
| عيدالقادر التلمسائي                    | مجموعة من المؤلفين                    | فنون السينما                                        | -۲۷٦         |
| أحمد فوزى                              |                                       | الچينات والصراع من أجل الحياة                       | -۲۷۷         |
| ظريف عبدالله                           | إسحاق عظيموف                          | البدايات                                            | -444         |
| طلعت الشايب                            | ف.س. سوندرز                           | الحرب الباردة الثقافية                              | -774         |
| سمير عبدالحميد إبراهيم                 | بريم شند وأخرون                       | الأم والنصيب وقصيص أخرى                             | -۲۸.         |
| جلال الحفناري                          | عبد الحليم شرر                        | الفريوس الأعلى (رواية)                              | -141         |
| سمير حنا صادق                          | لويس وولبرت                           | طبيعة العلم غير الطبيعية                            | -784         |
| على عبد الروف البمبي                   | خوان رولفو                            | السهل يحترق وقصص أخرى                               | -777         |
| أحمد عتمان                             | <u>بوريبيديس</u>                      | هرقل مجنونًا (مسرحية)                               | -445         |
| سمير عبد الحميد إبراهيم                | حسن نظامي الدهلوي                     | رحلة خواجة حسن نظامي الدهلوي                        | -440         |
| محمود علاوى                            | زين العابدين المراغي                  | سیاحت نامه إبراهیم بك (جـ٣)                         | <b>FA7</b> - |
| محمد يحيى وأخرون                       | أنترنى كنج                            | الثقافة والعولمة والنظام العالمي                    | -744         |
| ماهر البطوطى                           | ديڤيد لودج                            | الفن الروائي                                        | -744         |
| محمد نور الدين عبدالمنعم               | أبر نجم أحمد بن قرص                   | ديوان منوچهري الدامغاني                             | -784         |
| أحمد زكريا إبراهيم                     | چورچ مونان                            | علم اللغة والترجمة                                  | -79.         |
| السيد عبد الظاهر                       | فرانشسكو رويس رامون                   | تاريخ المسوح الإسباني في المقون العشوين (جـ١)       | -741         |
| السيد عبد الظاهر                       | فرانشسكو رويس رامون                   | تاريخ المسوح الإسباني في المقون العشوين (جـ٢)       | -797         |
| مجدى ترفيق وأخرون                      | روچر ألن                              | مقدمة للأدب العربى                                  | -747         |
| رجاء باتن                              | بوالق                                 | <i>فن الشع</i> ر                                    | 377-         |
| يدر الديب                              | چوزیف کامبل وہیل موریز                | سلطان الأسطورة                                      | -440         |
| محمد مصطفي بدوي                        | وايم شكسبير                           | مكبث (مسرحية)                                       | <b>777</b>   |
| ماجدة محمد أنور                        | بيونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازي        | فن النحر بين اليونانية والسريانية                   | -117         |
| مصطفى حجازى السيد                      | نخبة                                  | مأساة العبيد وقصيص أخرى                             | APY-         |
| هاشم أحمد محمد                         | چين مارکس                             | ثررة في التكنواوجيا الحيوية                         | -744         |
| جمال الجزيرى وبهاء چاهين وإيزابيل كمال | أويس عوش                              | أسطورة برومثيوس في الأدبية الإنجليزي والفرنسي (مع١) | -٣           |
| جمال الجزيرى و محمد الجندى             | لویس عوض                              | أسطورة برومتيوس في الأدبية الإنجليزي والفرنسي (مع٢) | -4-1         |
| إمام عبد الفتاح إمام                   | چىن ھىتىن وجودى جروائز                | أقدم لك: فنجنشتين                                   | -7.7         |

|   | إمام عبد الفتاح إمام | چین هوب ویورن فان لون        | أقدم لك: بوذا                         |              |
|---|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------|
|   | إمام عبد الفتاح إمام | ريوس                         | أقدم لك: ماركس                        |              |
|   | مبلاح عبد المببور    | كروزيو مالابارته             | الجلد (رواية)                         |              |
|   | نبيل سعد             |                              | المماسة: النقد الكانطي للتاريخ        |              |
|   | محمود مكى            | ديثيد بابينو وهوارد سلينا    | أقدم لك: الشعور                       |              |
| * | ممدوح عبد المنعم     | ستيف چونز ويورين فان لو      | أقدم لك: علم الوراثة                  |              |
|   | جمال الجزيرى         | أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت   | أقدم لك: الذهن والمخ                  |              |
|   | محيى الدين مزيد      | ماجى هايد ومايكل ماكجنس      | أقدم لك: يونج                         |              |
|   | فاطمة إسماعيل        | ر .ج کولنجوری                | مقال في المنهج الفاسفي                |              |
|   | أسعد حليم            | وليم ديبويس                  | روح الشعب الأسود                      | •            |
|   | محمد عبدالله الجعيدى | خايير بيان                   | أمثال فلسطينية (شعر)                  |              |
|   | هويدا السباعى        | چانیس مینیك                  | مارسىيل دوشامب: الفن كعدم             | 317-         |
|   | كاميليا صبحى         | ميشيل بروندينو والطاهر لبيب  | جرامشي في العالم العربي               | -710         |
|   | نسيم مجلى            | أي. ف. ستون                  | محاكمة سقراط                          | -117-        |
|   | أشرف الصباغ          | س. شير لايموڤا– س. زنيكين    | بلا غد                                | -717         |
|   | أشرف الصياغ          | مجموعة من المؤلفين           | الأنب الروسي في السنوات العشر الأخيرة | -7/A         |
|   | حسام نایل            | جايترى سپيڤاك وكرستوفر نوريس | مىور دريدا                            | -714         |
| د | محمد علاء الدين منصو | مؤلف مجهول                   | لمعة السراج لحضرة التاج               | -77.         |
|   | بإشراف: صلاح فضل     | ليڤى برو ڤنسال               | تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج٢، جـ١)    | -771         |
|   | خالد مفلح حمزة       | دبليو يوچين كلينپاور         | وجهات نظر حديثة في تاريخ الفن الغربي  | -777         |
|   | هانم محمد فوزی       | تراث يوناني قديم             | ف <i>ن</i> المهاتورا                  | <b>-</b> 777 |
|   | محمود علاوى          | أشرف أسدى                    | اللعب بالنار (رواية)                  | 377-         |
|   | كرستين يوسف          | فيليب بوسان                  | عالم الأثار (رواية)                   | -770         |
|   | حسن مى <b>ق</b> ر    | يورجين هابرماس               | المعرفة والمصلحة                      | -777         |
|   | توفيق على منصور      | نخبة                         | مختارات شعرية مترجمة (جـ١)            | -TTV         |
|   | عبد العزيز بقوش      | نور الدين عبد الرحمن الجامي  | يوسف وزليخا (شعر)                     | -XYX-        |
|   | محمد عيد إبراهيم     | تد هیورز                     | رسائل عيد الميلاد (شعر)               | -779         |
|   | سامى صلاح            | مارقن شبرد                   | كل شيء عن التمثيل الصامت              | -77.         |
|   | سامية دياب           | سنيفن جراي                   | عندما جاء السردين وقصص أخرى           | -771         |
|   | على إبراهيم منوقى    | نخبة                         | شهر العسل وقصص أخرى                   | -777         |
|   | بکر عباس             | نبیل مطر                     | الإسلام في بريطانيا من ١٥٥٨-١٦٨٥      | -777         |
|   | مصطفى إبراهيم فهمي   | أرثر كلارك                   | لقطات من المستقبل                     | -778         |
|   | فتحى العشرى          | ناتالی ساروت                 | عمير الشك: دراسات عن الرواية          | -770         |
|   | ۔<br>حسن مباہر       | نمىوص مصرية قديمة            | متون الأهرام                          | -777         |
|   | أحمد الأنصاري        | چرزایا رویس                  | فلسفة الولاء                          | -TTV         |
|   | جلال الحفناري        | نخبة                         | نظرات حائرة وقصص أخرى                 | <b>_ ۲۲۸</b> |
| Ļ | محمد علاء الدين منصق | إدوارد براون                 | تاريخ الأدب في إيران (جـ٣)            | -779         |
|   | فخرى لبيب            | بيرش بيربروجلو               | اشطراب في الشرق الأرسط                | -71.         |
|   | •                    |                              |                                       |              |

•

| حسن حلمي              | راينر ماريا ريلكه          | قصائد من رلکه (شعر)                        | 137-          |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| عبد العزيز بقوش       | نور الدين عبدالرحمن الجامى | سلامان وأبسال (شعر)                        | 737-          |
| سمير عبد ربه          | نادين جورديمر              | العالم البرجوازي الزائل (رواية)            | <b>-727</b>   |
| سمیر عبد ریه          | بيتر بالانجيو              | الموت في الشمس (رواية)                     | -711          |
| يوسف عبد الفتاح فرج   | پرنه ندائی                 | الركض خلف الزمان (شعر)                     | -710          |
| جمال الجزيري          | رشاد رشدی                  | سحر مصر                                    | F37-          |
| بكر الحلق             | چان کوکتو                  | الصبية الطائشون (رواية)                    | -T { Y        |
| عبدالله أحمد إبراهيم  | محمد فؤاد كويريلى          | المتصوفة الأولون في الأدب التركي (جـ١)     | <b>~7</b> \$A |
| أحمد عمر شاهين        | أرثر والدهورن وأخرون       | دليل القارئ إلى الثقافة الجادة             | -714          |
| عطية شحاتة            | مجموعة من المؤلفين         | بانوراما الحياة السياحية                   | -70.          |
| أحمد الانصاري         | چوزایا رویس                | مبادئ المنطق                               | -101          |
| نعيم عطية             | قسطنطين كفافيس             | قصائد من كفافيس                            | -YoY          |
| على إبراهيم منوفى     | باسيليو بابون مالدونادو    | الفن الإسلامي في الأندلس: الرخرفة الهندسية | -707          |
| على إبراهيم منوقى     | باسيليو بابون مالنونانو    | الفن الإسلامي في الأنطس: الزخرفة النباتية  | 307-          |
| محمود علارئ           | حچت مرتجى                  | التيارات السياسية في إيران المعاصرة        | -700          |
| بدر الرفاعي           | بول سنالم                  | الميراث المر                               | F07-          |
| عمر الفاروق عمر       | تيموثى فريك وبيتر غاندى    | متون هرمس                                  | -ToV          |
| مصطفى حجازى السيد     | نخبة                       | أمثال الهوسا العامية                       | ~YoX          |
| حبيب الشارونى         | أغلاطون                    | محاورة بارمنيدس                            | -709          |
| ليلى الشربيني         | أندريه چاكرب ونويلا باركان | أنثروبولوجيا اللغة                         | -77.          |
| عاطف معتمد وأمال شاور | ألان جرينجر                | التصحر: التهديد والمجابهة                  | -1771         |
| سيد أحمد فتح الله     | هايئرش شبورل               | تلميذ بابنبرج (رواية)                      | -777          |
| مبري محمد حسن         | ريتشارد چيبسون             | حركات التحرير الأفريقية                    | -777          |
| نجلاء أبو عجاج        | إسماعيل سراج الدين         | حداثة شكسبير                               | 377-          |
| محمد أحمد حمد         | شارل بودلير                | سام باریس (شعر)                            | -770          |
| مصطقى محمود محمد      | كلاريسا بنكولا             | نساء يركضن مع الذئاب                       | -177          |
| البراق عبدالهادى رضيا | مجموعة من المؤلفين         | القلم الجرىء                               | -170          |
| عابد خزندار           | چیرالد پرنس                | •                                          | <b>A</b> 57-  |
| فوزية العشماري        | فوزية العشماري             | المرأة في أدب نجيب محفوظ                   | -774          |
| فاطمة عبدالله محمود   | كليرلا لويت                | الفن والحياة في مصر الفرعونية              | <b>-</b> ٣٧.  |
| عبدالله أحمد إبراهيم  | محمد فؤاد كوبريلى          | المتصوفة الأولون في الأبب التركي (جـ٢)     | -۳۷1          |
| يحيد السعيد عبدالحميد | وانغ مينغ                  | عاش الشباب (رواية)                         | -777          |
| على إبراهيم منوفي     | أومبرتو إيكو               | كيف تعد رسالة بكتوراه                      | -۳۷۳          |
| حمادة إبراهيم         | أندريه شديد                | اليوم السادس (رواية)                       | -TVE          |
| خالد أبو اليزيد       | ميلان كونديرا              | الخلود (رواية)                             | -TV0          |
| إبوار الفراط          | چان آنری واخرون            |                                            | -۲۷٦          |
| محمد علاه الدين منصور | إدوارد براون               | تاريخ الأدب في إيران (جـ٤)                 | -۲۷۷          |
| يوسف عبدالفتاح فرج    | محمد إقبال                 | المسافر (شعر)                              | -۲۷۸          |
|                       |                            | •                                          |               |
|                       |                            |                                            |               |

| . 14 14                           | . 1. 4.                                | /# 1 \ ** 11 · 11                       |                |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| جمال عبدالرحمن                    | سنيل باث<br>                           | ملك في الحديقة (رواية)                  | -774           |
| شيرين عبدالسلام                   | جونتر جرا <i>س</i><br>محمد م           | حديث عن الخسارة                         | -۲۸۰           |
| رانيا إبراهيم يوسف                | ر. <b>ل. تراسك</b><br>                 | أساسيات اللغة                           | -77/           |
| أحمد محمد نادى                    | بهاء الدين محمد اسفنديار               | تاريخ طبرستان                           | -474           |
| سمير عبدالحميد إبراهيم            | محمد إقبال                             | هدية الحجاز (شعر)                       | -777           |
| إيزابيل كمال                      | سوزان إنجيل                            | القصص التى يحكيها الأطفال               | -475           |
| يوسف عبدالفتاح فرج                | محمد على بهزادراد                      | مشترى العشق (رواية)                     | -710           |
| ريهام حسين إبراهيم                | جانیت تود                              | دفاعًا عن التاريخ الأدبي النسوي         | -777           |
| بهاء ڇاهين                        | چون دن                                 | أغنيات وسوباتات (شعر)                   | -774           |
| محمد علاء الدين منصور             | سعدى الشيرازي                          | مواعظ سعدى الشيرازي (شعر)               | -744           |
| سمير عبدالحميد إبراهيم            | نخبة                                   | تفاهم وقصمص أخرى                        | -711           |
| عثمان مصطفى عثمان                 | إم. في. روبرتس                         | الأرشيفات والمدن الكبرى                 | -74.           |
| منى الدرويي                       | مایف بینشی                             | (توال) قيكليلا (المانة)                 | -711           |
| عيداللطيف عبدالحليم               | فرناندو دی لاجرانجا                    | مقامات ورسائل أندلسية                   | -717           |
| ريئب محمود الخضيري                | ندوة لويس ماسينيون                     | في قلب الشرق                            | -147           |
| هاشم أحمد محمد                    | يول ديڤيز                              | القرى الأربع الأساسية في الكون          | 477-           |
| سليم عبد الأمير حمدان             | إسماعيل فصيح                           | اً لام سیارش (روایة)                    | -440           |
| محمود علاوی                       | ۔<br>تقی نجاری راد                     | السافاك                                 | -717           |
| إمام عبدالفتاح إمام               | لررانس جين وكيتي شين                   | أقدم لك: نيتشه                          | -747           |
| إمام عبدالفتاح إمام               | فیلیپ تودی وهوارد رید                  | أقدم لك: سيارتر                         | , <b>-</b> ۲44 |
| إمام عبدالفتاح إمام               | ديثيد ميروفتش وألن كوركس               | أقدم لك: كامي                           | -111           |
| باهر الجوهري                      | ميشانيل إنده                           | مومو (رواية)                            | -1             |
| ممدوح عبد المنعم                  | ۔<br>زیاردن ساردر واخرون               | أقدم لك: علم الرياضيات                  | -1.3           |
| معدوح عيدالمنعم                   | ج. ب. ماك إيفرى وأوسكار زاريت          | أقدم لك: سنتيفن هوكنج                   | -8.4           |
| عماد حسن بکر                      |                                        | رية المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) | -1.5           |
| ظبية خميس                         | ديڤيد إبرام                            | تعويدة الحسى                            | -1.1           |
| <br>حمادة إبراهيم                 | أندريه جيد                             | إيزابيل (رواية)                         | -1.0           |
| ۰۰۰ -۱۰<br>جمال عبد الرحمن        | ۔۔<br>مانویلا مانتاناریس               | المستعربون الإسبان في القرن ١٩          | -6.7           |
| . ت.<br>طلعت شاهين                | مجموعة من المؤلفين                     | الأدب الإسباني المعاصر بأقلام كتابه     | -£.V           |
| عنان الشهاري                      | ، ت<br>چران نرتشرکنج                   | معجم تاريخ مصر                          | -£.A           |
| الهامي عمارة<br>إلهامي عمارة      | برتراند راسل<br>برتراند راسل           | انتصار السعادة                          | -1.1           |
| ہ باتی<br>الزراری بغررۃ           | کارل بوپر                              | خلاصة القرن                             | -٤١.           |
| أحمد مستجير                       | وی<br>چینیفر اکرما <i>ن</i>            | همس من الماضي                           | -٤١١           |
| ،۔۔۔۔ ،۔۔۔بیر<br>بإشراف: صلاح فضل |                                        | تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج٢، جـ٢)      | -817           |
| برسرات سرع سسا<br>محمد البخاري    | ي بي بريد دي<br>ناظم حكمت              | أغنيات المنفى (شعر)                     | -217           |
| مصد میدری<br>أمل الصبان           | - ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ | الجمهورية العالمية للأداب               | -111           |
| احن المسبق<br>أحمد كامل عبدالرحيم | بىسىن سورىن<br>فريدريش دورينمات        | مبورة كوكب (مسرحية)                     | -110           |
| محمد مصطفی بدوی                   |                                        | مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر        | -617           |
| سسر جری                           | J_J                                    | 2-0p-0p 0                               | -              |

| مجاهد عبدالمنعم مجاهد                   | رينيه ويليك                     | · · ·                                      | -٤١٧         |
|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| عبد الرحمن الشيخ                        | چین هاثوای                      | سياسات الزمر الحاكمة في مصر العثمانية      | A/3-         |
| نسيم مجلى                               | چون مارلو                       |                                            | -211         |
| الطيب بن رجب                            | <b>ث</b> ولتير                  |                                            | -24.         |
| أشرف كيلاني                             | روی متحدة                       | الولاء والقيادة في المجتمع الإسلامي الأول  | 173-         |
| عبدالله عبدالرازق إبراهيم               | ثلاثة من الرحالة                | رحلة لاستكشاف افريقيا (جـ١)                | 773-         |
| وحيد النقاش                             | نخبة                            | إسراءات الرجل الطيف                        | -277         |
| محمد علاء الدين منصور                   | نور الدين عبدالرحمن الجامي      | لوائح الحق ولوامع العشق (شعر)              | 373-         |
| محمود علارى                             | محمود طلوعى                     | من طاووس إلى فرح                           | -270         |
| محمد علاء الدين منصور وعبد العفيظ يعقوب | نخبة                            | الخفافيش وقصمس أخرى                        | 773-         |
| ٹریا شلبی                               | بای اِنکلان                     | بانديراس الطاغية (رواية)                   | -£ YV        |
| محمد أمان صافى                          | محمد هوتك بن داود خان           | الخزانة الخفية                             | A73-         |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | ليود سپنسر وأندزجي كروز         | أقدم لك: هيجل                              | -279         |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | كرستوفر وانت وأندزجي كليموفسكي  | أقدم لك: كانط                              | -27.         |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | كريس هوروكس وزوران جفتيك        | أقدم لك: فوكو                              | 173-         |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | پاتریك كیری وأرسكار زاریت       | أقدم لك: ماكياڤللى                         | 773-         |
| حمدى الجابرى                            | ديڤيد نوريس وكارل فلنت          | أقدم لك: جويس                              | -877         |
| عصام حجازى                              | دونکان هیث وچودی بورهام         | أقدم لك: الرومانسية                        | 373-         |
| ناجي رشوان                              | نيكولاس زريرج                   | توجهات ما بعد الحداثة                      | -270         |
| إمام عيدالفتاح إمام                     | فردريك كويلستون                 | تاريخ الفلسفة (مج١)                        | <b>773</b> - |
| جلال الحفناري                           | شيلي النعماني                   | رحالة هندي في بلاد الشرق العربي            | -844         |
| عايدة سيف الدولة                        | إيمان ضياء الدين بييرس          | بطلات وضنحايا                              | <b>A73</b> - |
| محمد علاء الدين منصور وعبد الحنيظ يعقوب | صدر الدين عيني                  | موت المرابى (رواية)                        | P73-         |
| محمد طارق الشرقاري                      | كرستن بروستاد                   | قواعد اللهجات العربية الحديثة              | -11.         |
| فخرى لبيب                               | أرونداتي روى                    | رب الأشياء الصغيرة (رواية)                 | -881         |
| ماهر جويجاتى                            | فوزية أسعد                      | حتشبسوت: المرأة الفرعونية                  | -££Y         |
| محمد طارق الشرقاوي                      | كيس فرستيغ                      | اللغة العربية: تاريخها ومستوياتها وتأثيرها | 733-         |
| صالح علماني                             | لاوريت سيجورنه                  | أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة         | -111         |
| محمد محمد يونس                          | پرویز ناتل خانلری               | حول وزن الشعر                              | -£ £ o       |
| أحمد محمود                              | ألكسندر كوكبرن وجيفري سانت كلير | التحالف الأسود                             | -111         |
| الطاهر أحمد مكى                         | تراث شعبي إسباني                | ملحمة السيد                                | -££V         |
| محى الدين اللبان ووليم دارود مرقس       | الأب عيروط                      | الفلاحون (ميراث الترجمة)                   | A33-         |
| جمال الجزيري                            | نخبة                            | أقدم لك: الحركة النسوية                    | -211         |
| جمال الجزيرى                            | مىرفيا فوكا وريبيكا رايت        | أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية             | -£o.         |
| إمام عيد الفتاح إمام                    | ريتشارد أوزيورن ويورن قان لون   | أقدم لك: الفلسفة الشرقية                   | -201         |
| محيى الدين مزيد                         | ريتشارد إبجينانزى وأرسكار زاريت | أقدم لك: لينين والثورة الروسية             | -£0Y         |
| حليم طوسون وفؤاد الدهان                 | چان لوك أرنو                    | القامرة: إقامة مدينة حديثة                 | -204         |
| سوزان خلیل                              | رينيه بريدال                    | خمسون عامًا من السينما الفرنسية            | -101         |
|                                         |                                 |                                            |              |

. .

|   | تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه)                                                             | فردريك كويلستون                       | محمود سيد أحمد                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|   | لا تنسنی (روایة)                                                                        | مریم جعفری                            | هويدا عزت محمد                   |
|   | النساء في الفكر السياسي الغربي                                                          | سوزان موللر أوكين                     | إمام عبدالفتاح إمام              |
| i | الموريسكيون الأندلسيون                                                                  | مرثيديس غارثيا أرينال                 | جمال عبد الرحمن                  |
|   | نحر مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية                                                   | توم تيتنبرج                           | جلال البنا                       |
| ĺ | أقدم لك: الفاشية والنازية                                                               | ستوارت هود وليتزا جانستز              | إمام عبدالفتاح إمام              |
| ĺ | أقدم لك: لكأن                                                                           | داریان لیدر وجودی جروفز               | إمام عبدالفتاح إمام              |
|   | طه حسين من الأزهر إلى السوريون                                                          | عبدالرشيد الصادق محمودي               | عبدالرشيد الصادق محمودي          |
| J | الدولة المارقة                                                                          | ويليام بلوم                           | كمال السيد                       |
| ı | ديمقراطية للقلة                                                                         | مایکل بارنتی                          | حصة إبراهيم المنيف               |
| i | قصص اليهود                                                                              | اويس جنزبيرج                          | جمال الرفاعي                     |
|   | حكايات حب ويطولات فرعونية                                                               | ڤيولين فانويك                         | فاطمة عبد الله                   |
|   | التفكير السياسي والنظرة السياسية                                                        | ستيفين ديلو                           | ربيع رهبة                        |
|   | روح الفلسفة الحديثة                                                                     | چوزایا رویس                           | أحمد الأنصاري                    |
|   | عدي<br>جلال اللوك                                                                       | نمبرص حبشية قديمة<br>نمبرص حبشية      | <br>مجدی عبدالرازق               |
|   | الأراضى والجودة البيئية                                                                 | جاری م. بیرزنسکی راخرین<br>جا         | محمد السيد التنة                 |
|   | رحلة لاستكشاف أفريقيا (جـ٢)                                                             | . وقع )حد الوالة<br>ثلاثة من الرحالة  | -<br>عبد الله عبد الرازق إبراهيم |
|   | رحد المستدات مرتب (جد)<br>يون كيخوتي (القسم الأول)                                      | میجیل دی ٹربانتس سابیدرا              | سليمان العطار                    |
|   | ىون كيخوتى (القسم الثاني)<br>بون كيخوتى (القسم الثاني)                                  | میجیل دی ٹربانتس سابیدرا              | سليمان العطار                    |
|   | عن حصوص (مصم مصص)<br>الأدب والنسوية                                                     | سیبین دی تربست سبیدر.<br>بام موریس    | سيدن سيدن سيد                    |
|   | منون مصر: أم كلثوم<br>صوت مصر: أم كلثوم                                                 | بىم مىرىس<br>قرچىنيا دانيلسون         | عادل هلال عنانی<br>عادل ها       |
|   | تصون مصور. وم تصوم<br>أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى                                   | مريلين بوث<br>ماريلين بوث             | سحر توفیق<br>سحر توفیق           |
|   | ارطان العبايب يعيده. بيرم الفرنطني<br>تاريغ المبان منذ ما قبل التاريخ متى القرن العشرين | شاریمین بوت<br>هیلدا هوخام            | مستر بومین<br>اشرف کیلانی        |
|   |                                                                                         | مید: موهام<br>لپرشیه شنج و لی شی دونج | اشرف میعربی<br>عبد العزیز حمدی   |
|   | المنين والولايات المتحدة<br>التيادات                                                    | _                                     |                                  |
|   | المقهــــي (مسرحية)<br>- ا                                                              | لاو شه<br>کا                          | عبد العزيز حمدي                  |
|   | تسای رن جی (مسرحیة)<br>- ۱۱۰                                                            | کو مو روا<br>مینت                     | عبد العزيز حمدي                  |
|   | بردة النبي<br>تا الما الما الما الما الما الما الما ال                                  | روی متحدة                             | رضوان السيد                      |
|   | موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية                                                       |                                       | فاطمة عبد الله                   |
|   | النسوية وما بعد النسوية                                                                 | سارة چامېل                            | أحمد الشامي<br>                  |
|   | جمالية التلقى<br>سما دادات                                                              | هانسن روبيرت ياوس<br>                 | رشید بنحدو                       |
|   | الثوية (رواية)                                                                          | نذير أحمد الدهلوي                     | سمير عبدالحميد إبراهيم           |
|   | الذاكرة الحضارية                                                                        | يان أسمن                              | عبدالحليم عبدالغنى رجب           |
|   | الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية                                                      | <del>-</del>                          | سمير عبدالحميد إبراهيم           |
|   | الحب الذي كان وقصائد أخرى                                                               |                                       | سمير عبدالحميد إبراهيم           |
|   | هُسُرِل: الفلسفة علمًا دقيقًا                                                           | •                                     | محمود رجب                        |
|   | ** -                                                                                    | محمد قادرئ                            | عبد الوهاب علوب                  |
|   | نصوص قصصية من روائع الأنب الأفريقي                                                      |                                       | سمير عبد ربه                     |
|   | محمد على مؤسس مصر الحديثة                                                               | چى قارچىت                             | محمد رفعت عواد                   |

| محمد صالح الضالع         | هارواد پالم                   | خطابات إلى طالب الصوتيات                   | -295        |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| شريف المنيقي             | نصوص مصرية قديمة              | كتاب الموتى: الخروج في النهار              | -111        |
| حسن عبد ربه المصرى       | إدوارد تيفان                  | اللوبى                                     | -190        |
| مجموعة من المترجمين      | إكوادو بانولى                 | الحكم والسياسة في أفريقيا (جـ١)            | FP3-        |
| مصطفى رياض               | نادية العلى                   | الطمانية والنوع والعولة في الشرق الأوسط    | -£94        |
| أحمد على بدوى            | جوبيث تاكر ومارجريت مريوبز    | النساء والنوع في الشرق الأوسط المديث       | AP3-        |
| فيصل بن حضراء            | مجموعة من المؤلفين            | تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع             | -899        |
| طلعت الشايب              | تبتز رووكى                    | في طفولتي: دراسة في السيرة الذاتية العربية | -0          |
| سحر فراج                 | أرثر جولد هامر                | تاريخ النساء في الغرب (جـ١)                | -0.1        |
| هالة كمال                | مجموعة من المؤلفين            | أصوات بديلة                                | -0.7        |
| محمد نور الدين عبدالمنعم | نخبة من الشعراء               | مختارات من الشعر القارسي الحديث            | -0.5        |
| إسماعيل المصدق           | مارتن هايدجر                  | كتابات أساسية (جـ١)                        | -0.2        |
| إسماعيل المصدق           | مارتن هايدجر                  | كتابات أساسية (جـ٢)                        | -0.0        |
| عبدالحميد فهمى الجمال    | أن تبلر                       | ربما كان قديسنًا (رواية)                   | 7.0-        |
| شوقى فهيم                | پیتر شیفر                     | سيدة الماضى الجميل (مسرحية)                | -o-V        |
| عبدالله أحمد إبراهيم     | عبدالباقي جلبنارلي            | المواوية بعد جلال الدين الرومي             | -o·X        |
| قاسم عبده قاسم           | أدم صبرة                      | الفقر والإحسبان فى عصير سيلاطين المعاليك   | -0.4        |
| عبدالرازق عيد            | كاراو جوادونى                 | الأرملة الماكرة (مسرحية)                   | -01.        |
| عبدالحميد فهمى الجمال    | آن تيلر                       | كوكب مرقِّع (رواية)                        | -011        |
| جمال عبد الناصر          | تيموثى كوريجان                | كتابة النقد السينمائي                      | -017        |
| مصطفى إبراهيم فهمى       | تيد أنتون                     | العلم الجسور                               | -017        |
| مصطفى بيومى عبد السلام   | چونثان كوار                   | مدخل إلى النظرية الأىبية                   | -012        |
| فدوى مالطى دوجلاس        | فدرى مالطى درجلاس             | من التقليد إلى ما بعد الحداثة              | -010        |
| مىيرى محمد حسن           | أرنولد واشنطون وبونا باوندى   | إرادة الإنسان في علاج الإدمان              | F1 o-       |
| سمير عبد الحميد إبراهيم  | نخبة                          | نقش على الماء وقصيص أخرى                   | ٧٧ هـ-      |
| هاشم أحمد محمد           | إسحق عظيموف                   | استكشاف الأرض والكون                       | -014        |
| أحمد الأنصاري            | جوزايا رويس                   | محاضرات في المثالية الحديثة                | -011        |
| أمل الصبان               | أحمد يرسف                     | الولع الفرنسي بمصير من العلم إلى المشروع   | -oY.        |
| عبدالوهاب بكر            | أرثر جولد سميث                | قاموس تراجم مصر الحديثة                    | -641        |
| على إبراهيم منوفى        | أميركو كاسترو                 | إسبانيا في تاريخها                         | 770-        |
| على إبراهيم منوفي        | باسيليو بابون مالدونادو       | الفن الطليطلي الإسلامي والمدجن             | -077        |
| محمد مصطفى بدوى          | وليم شكسبير                   | الملك لير (مسرحية)                         | 370-        |
| نادية رفعت               | دنيس چونسون                   | مرسم صيد في بيروت وقصص أخرى                | -040        |
| محيى الدين مزيد          | ستيفن كرول روايم رانكين       | أقدم لك: السياسة البيئية                   | <b>FY0-</b> |
|                          | ديقيد زين ميروننس ورويرت كرمب | أقدم لك: كافكا                             | -0YV        |
| جمال الجزيرى             | طارق على وفِلُ إيڤانز         | أقدم لك: تروتسكي والماركسية                | A70-        |
| حازم محفوظ               | محمد إقبال                    | بدائع العلامة إقبال في شعره الأردى         | -079        |
| عمر الفاريق عمر          | رينيه چينو                    | مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية         | -04.        |

.

| مبقاء فتحى                               | چاك دريدا                                               | ما الذي حَنَثُ في محَدَثه ١١ سبتمبر؟                    | -071  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| صعاء مصن<br>بشیر السباعی                 |                                                         | ما الدي خلت في محدث ١١٠ سبيمبر:<br>المغامرُ والمستشرق   |       |
| بسیر .سبحی                               | هنری لورنس                                              | المعامر والمستسرق                                       |       |
| محمد طارق الشرقاری                       | سوزان جاس                                               | تعلُّم اللغة الثانية                                    |       |
| محمد نداری استرداری                      | سور <i>ان</i> جاس                                       | تعلم اللغة النابية                                      |       |
| حمادة إبراهیم                            | سيڤرين لابا                                             | الإسلاميون الجزائريون                                   |       |
| عندانعزیز بقوش<br>عبدالعزیز بقوش         | سيفرين دب<br>نظامي الكنجوي                              | - ·                                                     |       |
| عبدالعرير بموس                           | عفامی العنجوی                                           | مخزن الأسرار (شعر)                                      | -010  |
| شوقى جلال                                | صمویل هنتنجتون ولورانس هاریزون                          |                                                         | -077  |
| متومی جرن                                | منعوران مسجمون وتوراس ماريرون                           | الثقافات وقيم التقدم                                    | -077  |
| عبدالغفار مکاری                          | نخبة                                                    | للحب والحرية (شعر)                                      |       |
| عبدالعديدى                               | تحب<br>کیت دانیلر                                       | للحب والحريه (سعر)<br>النفس والآخر في قصص يوسف الشاروني | ~77.  |
| محسن ممبیلحی                             | میت دانیو<br>کاریل تشرشل                                | العس والخر في فعنمن يوسف الساروني<br>خمس مسرحيات قصيرة  | -074  |
| معسن سمینسی                              | عارین نشرسن                                             | حمس مسرحيات مصيره                                       | -o£.  |
| ربوف عباس                                | السیر رونالد ستورس                                      | توجهات بريطانية – شرقية                                 |       |
| رو <u>ت</u> بيس                          | اهنیز روداد هنورس                                       | مرجهات بریطانیہ – سرمیہ                                 | -02.  |
| مروة رذق                                 | خوان خوسیه میاس                                         | می تتخیل وهلاوس أخری                                    |       |
| مريه ربي                                 | خون خوسیه میاس                                          | هى بنخيل وهادوس اخرى                                    |       |
| نعيم عطية                                | نخبهٔ                                                   | قصص مختارة من الأدب اليوناني الحديث                     |       |
| تعیم <del>سب</del>                       | سعب                                                     | تصمل معدره من اددب الودائي العديث                       | -017  |
| وفاء عبدالقادر                           | پاتریك بروجان وكریس جرات                                | أقدم لك: السياسة الأمريكية                              | -017  |
| رده عبدهار                               | پاروی بروچان ومروس جرات                                 | اقدم نك: استياسه المريكية                               | -011  |
| حمدی الجابری                             | روبرت هنشل وأخرون                                       | أقدم لك: ميلاني كلاين                                   |       |
| عنت عامر                                 | رویرت مسس بیدروں                                        | اقدم نه: میرنی دین                                      | -010  |
| عزت عامر                                 | فرانسیس کریك                                            | یا له من سباق محموم                                     |       |
| عون عامر<br>توفیق علی منصور              | مراسیس درین<br>ت. ب. وایزمان                            | •                                                       | -020  |
| برمین عنی سنسر                           | ے، ب. وایرس                                             | ریموس                                                   | -a£V  |
| جمال الجزیری                             | فیلیپ تودی وأن کورس                                     | أقدم لك: بارت                                           |       |
| جدن الجابري<br>حمدی الجابری              | مینیب دردی وین خروس<br>ریتشارد آوزیرن ویورن فان لون     | · .                                                     | -0£A  |
| عمدی البرری                              | ریستارد ،رربرن ویورن قان نون                            | اقدم لك: علم الجنماع                                    | -084  |
| جمال البزیری                             | بول کویلی ولیتاجانز                                     | أقدم لك: علم العلامات                                   |       |
| جدن آبدرین                               | بون عوبی وسیدبور                                        | رفوم بن. عم العرمات                                     | -00-  |
| حمدی الجابری                             | نیك جروم وبیرو                                          | أقدم لك: شكسبير                                         |       |
| سمحة الخولى                              | نیت جروم وبیری                                          | المرسيقي والعولة                                        | -001  |
| سمحة الخولى                              | سایمون ماندی                                            | المرسيقي والعولة                                        |       |
| سعت الروف البمبي                         | سایعرں عادی                                             | الرسيعي والعربة                                         | -007  |
| على عبد الروف البمبي                     | میجیل دی ٹربانت <i>س</i>                                | قصص مثالية                                              |       |
| عن عبد ،بربوت ،بیبی                      | میجین دی عربانس                                         | محتص مدايه                                              | -007  |
| رجاء یاقوت                               | دانیال لوفرس                                            | مدخل الشعر الفرنسي المديث والمعاصر                      |       |
| رب، يحوث<br>عبدالسميع عمر زين الدين      | دانيان تونوس<br>عقاف لطقى السيد مارسوه                  | مصر فی عهد محمد علی                                     | -001  |
| عبدالمسيح عمر رين الحين                  | عدات تعلی است. سرسود                                    | مصر في عهد محمد عني                                     | -000  |
| أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالي | اناتولی اوتکین                                          | الإستراتيجية الأمريكية للقرن العادي والعشرين            |       |
| مور <u>— برسیم رست سرسین میب</u> ی       | ،دىرى ،وسىن                                             | ا بسرامید اور اسادی و مساوی                             | -000  |
| حمدی الجابری                             | كريس ھوروكس وزوران جيفتك                                | اقدم لك: چان بودریار                                    | Foo-  |
| مصدی مبدرا<br>إمام عبدالفتاح إمام        | مریس موروسی وروران جیست<br>ستوارت هود وجراهام کرولی     | اهدم تك: الماركيز دي ساد                                | -00Y  |
| ہے جو سے سے ہوں۔<br>إمام عبدالفتاح إمام  | ستوبرت سود ویبروسم عروبی<br>زیودین سارداروپورین قان لون | الدم لك: الدراسات الثقافية                              | -00A  |
| زےم جب سے جب                             | ریونین —رد ریونرین –ن عن                                | الدم ك: الوراكات العدالية                               | -001  |
| عبدالحی أحمد سالم                        | تشا تشاجی                                               | الماس الزائف (رواية)                                    |       |
| جادل السعيد الحفناري                     | ــــ بـــ بــــ بــــ                                   | ملصلة الجرس (شعر)                                       | -07.  |
| جلال السعيد الحفناري                     | محمد إقبال                                              | ملصلة الجرس (شعر)                                       |       |
| جلال السعيد المفناري                     | حد إجان<br>محمد إقبال                                   | طلطنت البرس (شعر)<br>جناح جبریل (شعر)                   | 150-  |
| جرن مصب مصبری                            | جسر ہیں                                                 | جتاح جبرین (مصور)                                       | 750-  |
| عزت عامر                                 | کارل ساجان                                              | بلایین ویلایین                                          |       |
| عرب بسر                                  | ـــرن ــــبـن                                           | بدين ريديين                                             | 750-  |
| صبری محمدی التهامی                       | خاثبنتر بينابينتي                                       | ورود الفريف (مسرحية)                                    |       |
| مبری مصدی التهامی<br>مبری مصدی التهامی   | خاثینتو بینابینتی<br>خاثینتو بینابینتی                  |                                                         | -075  |
| أحمد عبدالحميد أحمد                      | س <del>ات و ہیا ہیا۔</del><br>دیبررا ج، جیرنر           | الشرق الأوسط المعاصر                                    | -070  |
| على السيد على                            | موریس بیشوب                                             | العمري الرويط المسلو<br>تاريخ أورويا في العصور الوسطى   | -077  |
| سی سید سی                                | حریات ہیں۔                                              | عاريح ارزوي على المساور الرئيسي                         | -07V  |
| إبراهیم سلامة إبراهیم                    | مایکل رایس                                              | الوطن المغتصب                                           |       |
| وبردهام معدر<br>عبد السلام حيدر          | عبد السلام حيدر                                         | .برصــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  | AFa-  |
| > <del>-</del>                           | J=                                                      | · تعدیق عی ارت                                          | - *** |

| ٹائر دیب                            | هومی بابا                     | موقع الثقافة                                                     | -074          |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| يوسف الشارونى                       | سیر رویرت های                 | دول الخليج القارسي                                               | −¢V.          |
| السيد عبد الظاهر                    | إيميليا دى ثوليتا             | تاريخ النقد الإسباني المعاصر                                     | -oV\          |
| كمال السيد                          | برونو أليوا                   | الطب في زمن الفراعنة                                             | -s <b>Y</b> Y |
| جمال الجزيرى                        | ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتي | أقدم لك: فرويد                                                   | -0 <b>V</b> Y |
| ملاء الدين السباعي                  | حسن بيرنيا                    | مصر القديمة في عيون الإيرانيين                                   | -oV£          |
| أحمد محمود                          | نجير وودز                     | الاقتصاد السياسي للعولمة                                         | -aVa          |
| ناهد العشري محمد                    | أمريكو كاسترو                 | فكر ثربانتس                                                      | -o <b>V</b> 7 |
| محمد قدرى عمارة                     | كارلو كولودى                  | مغامرات بينوكيو                                                  | -aVV          |
| محمد إيراهيم وعصنام عبد الرنوف      | أيومى ميزوكوشي                | الجماليات عند كيتس وهنت                                          | -oVA          |
| محيى الدين مزيد                     | چون ماهر وچودی جرونز          | أقدم لك: نشومسكى                                                 | -s <b>Y1</b>  |
| بإشراف: محمد فتحى عبدالهادي         | چون فیزر وپول سیترجز          | دائرة المعارف الدولية (مج١)                                      | -04-          |
| سليم عبد الأمير حمدان               | ماريو پوڙو                    | الصقى يمرتون (رواية)                                             | -041          |
| سليم عبد الأمير حمدان               | هوشنك كلشيرى                  | مرايا على الذات (رواية)                                          | 7A0-          |
| سليم عبد الأمير حمدان               | إأحمد محمود                   | الجيران (رواية)                                                  | 780-          |
| سليم عبد الأمير حمدان               | محمود دوات أبادى              | سنر (رواية)                                                      | -oA£          |
| سليم عبد الأمير حمدان               | هوشنك كلشيرى                  | الأمير احتجاب (رواية)                                            | -oAo          |
| سهام عبد السلام                     | ليزبيث مالكموس وروى أرمز      | السيئما العربية والأفريقية                                       | Γλο−          |
| عبدالعزيز ح <i>مدى</i>              | مجموعة من المؤلفين            | تاريخ تطور الفكر الصيني                                          | -oAY          |
| ماهر جويجاتى                        | أنييس كابرول                  | أمنحوتب الثالث                                                   | -011          |
| عبدالله عبدالرازق إبراهيم           | فيلكس دييوا                   | تمبكت العجبية                                                    | -011          |
| محمود مهدى عبدالله                  | نخبة                          | أساطير من الموروثات الشعبية الفتلندية                            | -۵۹۰          |
| على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد | هوراتيوس                      | الشاعر والمفكر                                                   | 110-          |
| مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان          | محمد صبرى السوريونى           | الثورة الممرية (جـ١)                                             | -094          |
| بكر الحلق                           | پول ڤاليرى                    | قصائد ساحرة                                                      | -045          |
| أماني فوزي                          | سوزانا تامارو                 | القلب السمين (قصة أطفال)                                         | -011          |
| مجموعة من المترجمين                 | إكوادو بانولي                 | الحكم والسياسة في أفريقيا (جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | -090          |
| إيهاب عبدالرحيم محمد                | رويرت ديجارليه وأخرون         | المنحة العقلية في العالم                                         | -017          |
| جمال عبدالرحمن                      | خوليو كاروباروخا              | مسلمو غرناطة                                                     | -c1Y          |
| بيرمى على قنديل                     | دوناك ريدفورد                 | مصر وكنعان وإسرائيل                                              | AP0-          |
| محمود علاوى                         | هرداد مهرین                   | فلسفة الشرق                                                      | -011          |
| مدحت طه                             | برنارد لویس                   | الإسسلام في التاريخ                                              | -٦            |
| أيمن بكر وسمر الشيشكلي              | ریان قوت                      | النسوية والمواطنة                                                | 1.5-          |
| إيمان عبدالعزيز                     | چيمس وليامز                   | ليوتار:نحو فلسفة ما بعد حداثية                                   | 7.5-          |
| وقاء إبراهيم ورمضان بسطاريسى        | أرثر أيزابرجر                 | النقد الثقافي                                                    | 7.5-          |
| توفيق على منصور                     | پاتریك ل. أبوت                | الكوارث الطبيعية (مج١)                                           | 3.7-          |
| مصطفى إبراهيم فهمى                  | إرنست زيبروسكى (الصنفير)      | مخاطر كوكبنا المضطرب                                             | -7.0          |
| محمود إبراهيم السعدتى               | ریتشارد هاریس                 | قصة البردي اليوناني في مصر                                       | r.r-          |

| صبری محمد حسن              | هاری سینت قیلبی                 | قلب الجزيرة العربية (جـ١)                       | V-1-          |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| صبرى محمد حسن              | هاری سینت فیلبی                 | قلب الجزيرة العربية (جـ٢)                       | A-F-          |
| شوقي جلال                  | أجنر فوج                        | الانتخاب الثقافي                                | P.F-          |
| على إبراهيم منرفى          | رفائيل لويث جوثمان              | العمارة المدجنة                                 | -11-          |
| فخرى صالح                  | تبرى إيجلتون                    | النقد والأيديولوچية                             | 115-          |
| محمد محمد يونس             | فضل الله بن حامد الحسيني        | رسالة النفسية                                   | 715-          |
| محمد فريد حجاب             | كوان مايكل هول                  | السياحة والسياسة                                | 717-          |
| منى قطان                   | فوزية أسعد                      | بيت الأقصر الكبير( رواية)                       | 315-          |
| محمد رفعت عواد             | أليس بسيريني                    | عرش الأعداث التي وقعت في ينداد من 1997 إلى 1999 | 01 <i>F</i> - |
| أحمد محمود                 | رويرت يانج                      | أساطير بيضاء                                    | <b>-717</b>   |
| أحمد محمود                 | هوراس بيك                       | الفولكلور والبحر                                | <b>-717</b>   |
| جلال البنا                 | تشارلز فيلبس                    | نحر مفهوم لاقتصاديات الصحة                      | <b>A/</b> /   |
| عايدة الباجورى             | ريمون استانبولي                 | مفاتيح أورشليم القدس                            | -711          |
| بشير السباعي               | توماش ماستناك                   | السلام الصليبي                                  | -77.          |
| محمد السياعي               | عمر الخيام                      | رباعيات الخيام (ميراث الترجمة)                  | 175-          |
| أمير نبيه وعبدالرحمن حجازي | أى تشينغ                        | أشعار من عالم اسمه الصين                        | 777           |
| يوسف عبدالفتاح             | سعيد قانعى                      | نوادر جحا الإيراني                              | 777-          |
| غادة الحلواني              | نخبة                            | شعر المرأة الأفريقية                            | 377-          |
| محمد برادة                 | چان چینیه                       | الجرح السرى                                     | -770          |
| توفيق على منصور            | نخبة                            | مختارات شعرية مترجمة (جـ٢)                      | -777          |
| عبدالوهاب علوب             | نخبة                            | حكايات إيرانية                                  | -777          |
| مجدى محمود الليجى          | تشاراس داروین                   | أميل الأنواع                                    | <b>A7</b> /-  |
| عزة الخميسي                | نيقولاس جويات                   | قرن أخر من الهيمئة الأمريكية                    | -779          |
| مىيرى محمد حسن             | أحمد بللق                       | سيرتى الذاتية                                   | -75-          |
| بإشراف: حسن طلب            | نخبة                            | مختارات من الشعر الأنريقي المعاصر               | -771          |
| رانيا محمد                 | دولورس برامون                   | المسلمون واليهود في مملكة فالنسيا               | 777-          |
| حمادة إبراهيم              | نخبة                            | الحب وفنونه (شعر)                               | -777          |
| مصطفى البهنسارى            | روی ماکلوید وإسماعیل سراج الدین | مكتبة الإسكندرية                                | 377-          |
| سمير كريم                  | جردة عبد الخالق                 | التنبيت والتكيف في مصر                          | -770          |
| سامية محمد جلال            | جناب شهاب الدين                 | حج يولندة                                       | -777          |
| بدر الرفاعي                | ف. روپرت هئتر                   | مصر الخديوية                                    | -777          |
| فزاد عبد المطلب            | روپرت بن وارین                  | البيمقراطية والشعر                              | <b>A7</b> 7.  |
| أحمد شافعى                 | تشارلز سيميك                    | فندق الأرق (شعر)                                | -774          |
| حسن حبشى                   | الأميرة أناكومنينا              | ألكسياد                                         | -38.          |
| محمد قدرى عمارة            | برتراند رسل                     | برتراند رسل (مختارات)<br>-                      | 137-          |
| ممدوح عبد المنعم           | چوناٹان میلر ویورین قان لون     | أقدم لك: داروين والتطور                         | 735-          |
| سمير عبدالحميد إيراهيم     | عبد الماجد الدريابادي           | سفرنامه حجاز (شعر)                              | 735-          |
| فتح الله الشيخ             | هوارد د.تیرنر                   | العلوم عند المسلمين                             | -711          |
|                            |                                 |                                                 |               |

| عبد الوهاب علوب                             | تشارلز كجلي ويوچين ويتكوف   | السياسة الفارجية الأمريكية ومصادرها الحاخلية | -760                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| عبد الوهاب علوب                             | سپهر ذبيح                   | قصة الثورة الإيرانية                         | F3F-                  |
| فتحى العشرى                                 | چرن نینیه                   | رسائل من مصر                                 | <b>-75V</b>           |
| خليل كلفت                                   | بياتريث ساراق               | بورخيس                                       | <b>~32</b>            |
| سحر يوسف                                    | چی دی مویاسان               | الخوف وقصص خرافية أخرى                       | P37-                  |
| عبد الوهاب علوب                             | روچر أوين                   | الدولة والسلطة والسياسة في الشرق الأرسط      | -70.                  |
| أمل الصبان                                  | وثائق قديمة                 | ديليسيس الذي لا نعرفه                        | 105-                  |
| حسن نصر الدين                               | کلود ترونکر                 | ألهة مصر القديمة                             | 707                   |
| سمير جريس                                   | إيريش كستنر                 | مدرسة الطفاة (مسرحية)                        | <b>7</b> 0 <i>F</i> - |
| عبد الرحمن الخميسي                          | نصوص قديمة                  | أساطير شعبية من أرزيكستان (جـ١)              | 305-                  |
| حليم طوسون ومحمود ماهر طه                   | إيزابيل فرانكو              | أساطير وألهة                                 | -700                  |
| معدوح البستاوى                              | ألفونسيو سياستري            | خبز الشعب والأرض العمراء (مسرحيتان)          | FoF-                  |
| خالد عباس                                   | مرثيديس غارثيا أرينال       | محاكم التفتيش والموريسكيون                   | -7 <sub>0</sub> Y     |
| صبرى التهامي                                | خوان رامون خيمينيث          | حوارات مع خوان رامون خیمینیث                 | AoF-                  |
| عبداللطيف عبدالحلي                          | نغبة                        | قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية           | Po5-                  |
| هاشم أحمد محمد                              | ريتشارد فايفيلا             | نافذة على أحدث العلوم                        | -77.                  |
| صبرى التهامي                                | نخبة                        | روائع أنداسية إسلامية                        | 177-                  |
| صبرى التهامى                                | داسق سالدييار               | رحلة إلى الجنور                              | 777                   |
| أحمد شاقعى                                  | ليرسيل كليفتون              | امرأة عادبة                                  | -777                  |
| عصام زكريا                                  | ستيفن كوهان وإنا راى هارك   | الرجل على الشاشة                             | -178                  |
| هاشم أحمد محمد                              | پول داڤيز                   | عوالم أخرى                                   | -770                  |
| جمال عبد الناصر ومدعت الجيار وجمال جاد الرب | ررافجانج اتش كليمن          | تطور الصورة الشعرية عند شكسبير               | <i>-111</i>           |
| على ليلة                                    | أللن جولنر                  | الأزمة القائمة لعلم الاجتماع الغربي          | <b>-77V</b>           |
| ليلي الجبالي                                | فريدريك چيمسون وماسار ميوشى | ثقافات العولة                                | AFF-                  |
| نسيم مجلى                                   | وول شوينكا                  | ثلاث مسرهيات                                 | -774                  |
| ماهر البطوطى                                | جرستاف أدولفو بكر           | أشعار جوستاف أدولفو                          | -77.                  |
| على عبدالأمير صالح                          | چېمس بولدرين                | قل لی کم مضی علی رحیل القطار؟                | -771                  |
| إبتهال سالم                                 | نخبة                        | مختارات من الشعر الفرنسي للأطفال             | 775                   |
| جلال الحفناري                               | محمد إقبال                  | ضرب الكليم (شعر)                             | 77/                   |
| محمد علاء الدين منصور                       | أية الله العظمي المميني     | ديوان الإمام الخميني                         | -778                  |
| بإشراف: محمود إبراهيم السعدني               | مارتن برنال                 | أثينا السوداء (جـ٢، مج١)                     | - <b>٦</b> ٧¢         |
| بإشراف: محمود إبراهيم السعدنى               | مارت <i>ن</i> برنال         | أثينا السوداء (جـ٢، مج٢)                     | <b>-7V7</b>           |
| أحمد كمال الدين حلمي                        | إدوارد جرانثيل براون        | تاريخ الأدب في إيران (جـ١ ، مج١)             | -144                  |
| أحمد كمال الدين حلمي                        | إيوارد جرانڤيل براون        | تاريخ الأنب في إيران (جـ١ ، مج٢)             | <b>AY</b> F-          |
| توفیق ع <i>لی</i> منصور                     | وليام شكسبير                | مختارات شعرية مترجمة (جـ٣)                   | -774                  |
| محمد شفيق غربال                             | كارل ل. بيكر                | المدينة الفاضلة (ميراث الترجمة)              | -7.                   |
| أحمد الشيمى                                 | ستانلی فش                   | هل يوجد نص في هذا الفصل؟                     | 1 <b>N</b> F-         |
| صبری محمد حسن                               | بن أوكرى                    | نجرم حظر التجوال الجديد (رواية)              | 785-                  |
|                                             |                             |                                              |                       |

| صبری محمد حسن                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                           | تي. م. ألوكو                                                                                                                                                                      | سگين واحد لکل رجل (رواية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-7</b> AF                                                                 |
| رزق أحمد بهنسي                                                                                                                                                                            | أرراثير كيروجا                                                                                                                                                                    | الأعمال القصصية الكاملة (أنا كندا) (جـ١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |
| رزق أحمد بهنسي                                                                                                                                                                            | أوراثيو كيروجا                                                                                                                                                                    | الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج.٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |
| سحر توفيق                                                                                                                                                                                 | ماكسين هونج كنجستون                                                                                                                                                               | امرأة محاربة (رواية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |
| ماجدة العناني                                                                                                                                                                             | فتانة حاج سيد جوادي                                                                                                                                                               | محبوبة (رواية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |
| فتح الله الشيخ وأحمد السماحي                                                                                                                                                              | فیلیب م. دویر وریتشارد ۱. موار                                                                                                                                                    | الانفجارات الثلاثة العظمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |
| هناء عبد الفتاح                                                                                                                                                                           | تادووش روجيفيتش                                                                                                                                                                   | الملف (مسرحية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -7.49                                                                        |
| رمسيس عوض                                                                                                                                                                                 | (مختارات)                                                                                                                                                                         | محاكم التفتيش في فرنسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -74.                                                                         |
| رمسيس عوض                                                                                                                                                                                 | (مختارات)                                                                                                                                                                         | ألبرت أينشتين: حياته رغراميات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -741                                                                         |
| حمدى الجابرى                                                                                                                                                                              | ريتشارد أبيجانسي وأوسكار زاريت                                                                                                                                                    | أقدم لك: الوجودية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -744                                                                         |
| جمال الجزيري                                                                                                                                                                              | حائيم برشيت وأخرون                                                                                                                                                                | أقدم لك: القتل الجماعي (المحرقة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -797                                                                         |
| حمدى الجابرى                                                                                                                                                                              | چيف كولينز وبيل ماييلين                                                                                                                                                           | أقدم لك: دريدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -718                                                                         |
| إمام عبدالفتاح إمام                                                                                                                                                                       | ديف روينسون وچودى جروف                                                                                                                                                            | أقدم لك: رسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -790                                                                         |
| إمام عبدالفتاح إمام                                                                                                                                                                       | ديڤ روينسون وأرسكار زاريت                                                                                                                                                         | أقدم لك: روسو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -717                                                                         |
| إمام عبدالفتاح إمام                                                                                                                                                                       | رويرت ودفين وچودى جروفس                                                                                                                                                           | أقدم لك: أرسطو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -114                                                                         |
| إمام عبدالفتاح إمام                                                                                                                                                                       | ليود سبنسر وأندرزيجى كروز                                                                                                                                                         | أقدم لك: عصر التنوير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -744                                                                         |
| جمال الجزيري                                                                                                                                                                              | إيقان وارد وأوسكار زارايت                                                                                                                                                         | أقدم لك: التحليل النفسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -111                                                                         |
| بسمة عبدالرحمن                                                                                                                                                                            | ماريو بارجاس يوسا                                                                                                                                                                 | الكاتب وواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -Y                                                                           |
| مئى البرنس                                                                                                                                                                                | وليم رود فيفيان                                                                                                                                                                   | الذاكرة والحداثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -٧.١                                                                         |
| عبد العزيز فهمي                                                                                                                                                                           | چوستینیان                                                                                                                                                                         | منونة چوستتيان في الفقه الروماني (ميراث الترجمة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -V.Y                                                                         |
| أمين الشواربي                                                                                                                                                                             | إدوارد جرانثيل براون                                                                                                                                                              | تاريخ الأدب في إيران (جـ٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -٧.٣                                                                         |
| محمد علاء الدين منصور وأخرون                                                                                                                                                              | مولانا جلال الدين الرومي                                                                                                                                                          | 4.3.1. 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |
| محمد عارد الدين مصور والدرون                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -V . £                                                                       |
| مصد عدد الدين مصدور وعرون<br>عبدالعميد مدكور                                                                                                                                              | الإمام الغزالي                                                                                                                                                                    | طيع ما طيع<br>فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                           | الإمام الغزالي<br>چونسون ف. يان                                                                                                                                                   | فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |
| عبدالحميد مدكور                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                 | فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام<br>الشفرة الوراثية وكتاب التحولات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -V·0                                                                         |
| عبدالحمید مدکور<br>عزت عامر                                                                                                                                                               | چونسون ف. يان                                                                                                                                                                     | فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام<br>الشفرة الوراثية وكتاب التحولات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -V.0<br>-V.7<br>-V.V                                                         |
| عبدالحمید مدکور<br>عزت عامر<br>وفاء عبدالقادر                                                                                                                                             | چونسُون ف. يان<br>هوارد كاليجل وأخرون                                                                                                                                             | فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام<br>الشفرة الوراثية وكتاب التحولات<br>أقدم لك: قالتر بنيامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -V·0<br>-V·7<br>-V·V                                                         |
| عبدالحمید مدکور<br>عزت عامر<br>وفاء عبدالقادر<br>روف عباس                                                                                                                                 | چونسون ف. یان<br>هوارد کالیجل وآخرون<br>بونالد مالکولم رید                                                                                                                        | فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام<br>الشفرة الوراثية وكتاب التحولات<br>أقدم لك: قالتر بنيامين<br>فراعنة من؟                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -V.0<br>-V.7<br>-V.V<br>-V.A                                                 |
| عبدالحمید مدکور<br>عزت عامر<br>وفاء عبدالقادر<br>رعف عبا <i>س</i><br>عادل نجیب بشر <i>ی</i>                                                                                               | چونسون ف. يان<br>هوارد كاليجل وأخرون<br>نونالد مالكولم ريد<br>ألفريد أدلر                                                                                                         | فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام<br>الشفرة الوراثية وكتاب التحولات<br>أقدم لك: قالتر بنيامين<br>فراعنة من؟<br>معنى الحياة                                                                                                                                                                                                                                                                         | -V.0<br>-V.7<br>-V.V<br>-V.A<br>-V.1                                         |
| عبدالحمید مدکور<br>عزت عامر<br>وفاء عبدالقادر<br>رع ف عباس<br>عادل نجیب بشری<br>دعاء محمد الخطیب                                                                                          | چونسون ف. یان<br>موارد کالیجل وآخرون<br>مونالد مالکولم رید<br>الفرید آدار<br>ایان ماتشبای وجوموران – الیس                                                                         | فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام<br>الشفرة الوراثية وكتاب التحولات<br>أقدم لك: قالتر بنيامين<br>فراعنة من؟<br>معنى الحياة<br>الأطفال والتكنولوجيا والثقافة                                                                                                                                                                                                                                        | -V.0<br>-V.7<br>-V.V<br>-V.4<br>-V1.                                         |
| عبدالحمید مدکور<br>عزت عامر<br>وفاء عبدالقادر<br>رحوف عباس<br>عادل نجیب بشری<br>دعاء محمد الخطیب<br>هناء عبد الفتاح                                                                       | چونسون ف. یان<br>هوارد کالیجل وآخرون<br>بونالد مالکولم رید<br>ألفرید آدار<br>إیان هاتشبای رجوموران – إلیس<br>میرزا محمد هادی رسوا                                                 | فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام<br>الشفرة الوراثية وكتاب التحولات<br>أقدم لك: قالتر بنيامين<br>فراعنة من؟<br>معنى الحياة<br>الأطفال والتكنولوچيا والثقافة<br>درة التاج                                                                                                                                                                                                                           | -V.0<br>-V.7<br>-V.4<br>-V.4<br>-V1,                                         |
| عبدالحمید مدکور<br>عزت عامر<br>وفاء عبدالقادر<br>رعوف عباس<br>عادل نجیب بشری<br>دعاء محمد الخطیب<br>هناء عبد الفتاح<br>سلیمان البستانی                                                    | چونسون ف. یان<br>هوارد کالیجل وآخرون<br>نونالد مالکولم رید<br>آلفرید آدار<br>ایان هاتشبای وجوموران – آلیس<br>میرزا محمد هادی رسوا<br>هومیروس                                      | فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام<br>الشفرة الوراثية وكتاب التحولات<br>أقدم لك: قالتر بنيامين<br>فراعنة من؟<br>معنى الحياة<br>الأطفال والتكنولوچيا والثقافة<br>درة التاج<br>الإلياذة (جـ١) (ميراث الترجمة)                                                                                                                                                                                         | -V.0<br>-V.7<br>-V.0<br>-V.1<br>-V1<br>-V17                                  |
| عبدالحمید مدکور<br>عزت عامر<br>وفاء عبدالقادر<br>رح ف عباس<br>عادل نجیب بشری<br>دعاء محمد الخطیب<br>مناء عبد الفتاح<br>سلیمان البستانی                                                    | چونسون ف. یان<br>هوارد کالیجل وآخرون<br>نونالد مالکولم رید<br>آلفرید آدار<br>ایان هاتشبای رجوموران – الیس<br>میرزا محمد هادی رسوا<br>هومیروس<br>هومیروس                           | فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام<br>الشفرة الوراثية وكتاب التحولات<br>أقدم لك: قالتر بنيامين<br>فراعنة من؟<br>معنى الحياة<br>الأطفال والتكنولوچيا والثقافة<br>درة التاج<br>الإلياذة (جـ١) (ميراث الترجمة)<br>الإلياذة (جـ١) (ميراث الترجمة)                                                                                                                                                       | -V.0<br>-V.7<br>-V.0<br>-V.1<br>-V1<br>-V17                                  |
| عبدالحمید مدکور<br>عزت عامر<br>وفاء عبدالقادر<br>رعِف عباس<br>عادل نجیب بشری<br>دعاء محمد الخطیب<br>هناه عبد الفتاح<br>سلیمان البستانی<br>سلیمان البستانی                                 | چونسون ف. یان<br>هوارد کالیجل وآخرون<br>نونالد مالکولم رید<br>آلفرید آدار<br>ایان هاتشبای رجوموران – الیس<br>میرزا محمد هادی رسوا<br>هومیروس<br>هومیروس                           | فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام<br>الشفرة الوراثية وكتاب التحولات<br>أقدم لك: قالتر بنيامين<br>معنى الحياة<br>الأطفال والتكنولوجيا والثقافة<br>درة التاج<br>الإلياذة (جـ١) (ميراث الترجمة)<br>حديث القلوب (ميراث الترجمة)                                                                                                                                                                        | -V-0<br>-V-7<br>-V-4<br>-V-1<br>-V11<br>-V17<br>-V17<br>-V18                 |
| عبدالحمید مدکور<br>عزت عامر<br>وفاء عبدالقادر<br>رعوف عباس<br>عادل نجیب بشری<br>دعاء محمد الخطیب<br>هناء عبد الفتاح<br>سلیمان البستانی<br>سنایمان البستانی<br>حنا صاوه                    | چونسون ف. یان<br>هوارد کالیجل وآخرون<br>بونالد مالکولم رید<br>آلفرید آدار<br>ایان هاتشبای وجوموران – آلیس<br>میرزا محمد هادی رسوا<br>هومیروس<br>همیروس<br>لامنیه<br>ایمون دیمولان | فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام<br>الشفرة الوراثية وكتاب التحولات<br>أقدم لك: قالتر بنيامين<br>فراعنة من؟<br>معنى الحياة<br>الأطفال والتكنولوجيا والثقافة<br>درة التاج<br>الإلياذة (جـ١) (ميراث الترجمة)<br>الإلياذة (جـ١) (ميراث الترجمة)<br>حديث القلوب (ميراث الترجمة)<br>سر نقدم الإنكيز السكسونين (ميرات الترجمة)                                                                           | -V.0<br>-V.7<br>-V.4<br>-V.1<br>-V17<br>-V17<br>-V18                         |
| عبدالحمید مدکور<br>عزت عامر<br>رفاء عبدالقادر<br>رفف عباس<br>عادل نجیب بشری<br>دعاء محمد الخطیب<br>هناء عبد الفتاح<br>سلیمان البستانی<br>سلیمان البستانی<br>حنا صاوه<br>نخبة من المترجمین | چونسون ف. یان<br>هوارد کالیجل وآخرون<br>نونالد مالکولم رید<br>آلفرید آدار<br>میرزا محمد هادی رسوا<br>هومیروس<br>هومیروس<br>لامنیه<br>ادمون نیمولان                                | فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام الشفرة الوراثية وكتاب التحولات أقدم لك: قالتر بنيامين فراعنة من؟ معنى الحياة الأطفال والتكنولوچيا والثقافة درة التاج الإلياذة (جـ١) (ميراث الترجمة) الإلياذة (جـ١) (ميراث الترجمة) حديث القاوب (ميراث الترجمة) مر تقم الإنكيز السكسونين (ميراث الترجمة) مر تقم الإنكيز السكسونين (ميراث الترجمة) مر تقم الإنكيز السكسونين (ميرات الترجمة) جامعة كل المعارف (جـ٢) | -V-0 -V-7 -V-1 -V-7 -V-7 -V-7 -V-7 -V-7 -V-7                                 |
| عبدالحميد مدكور<br>عزت عامر<br>وفاء عبدالقادر<br>رع ف عباس<br>عادل نجيب بشرى<br>هناء عبد الفطيب<br>سليمان البستانى<br>سليمان البستانى<br>حنا صاوه<br>أحمد فتحى زغلول<br>نخبة من المترجمين | چونسون ف. یان هوارد کالیجل وآخرون دونالد مالکولم رید آلفرید آدار ایان هانشبای رجوموران – الیس مریزا محمد هادی رسوا هومیروس هومیروس لامنیه ایمون دیمولان مجموعة من المؤلفین        | فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام الشفرة الوراثية وكتاب التحولات أقدم لك: قالتر بنيامين معنى الحياة من الطفال والتكنولوجيا والثقافة درة التاج الإلياذة (جـ١) (ميراث الترجمة) الإلياذة (جـ١) (ميراث الترجمة) حديث القلوب (ميراث الترجمة) مريقا التلوب (ميراث الترجمة) مريقا التلوب (ميراث الترجمة) مريقا التلوب (ميراث الترجمة) عامة كل المعارف (جـ٢)                                               | -V.0<br>-V.7<br>-V.4<br>-V.1<br>-V17<br>-V17<br>-V10<br>-V17<br>-V17<br>-V17 |

| مصطفى لبيب عيد القنى   | هـ. أ. ولفسون             | فلسفة المتكلمين في الإسلام (مج١)               | -٧٢١              |
|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| المنقصاقي أحمد القطوري | يشار كمال                 | الصفيحة وقصص أخرى                              | -٧٢٢              |
| أحمد ثابت              | إقرايم نيمنى              | تحديات ما بعد الصهيونية                        | -777              |
| عيده الريس             | پول روینسون               | اليسار الفرويدي                                | -VY E             |
| می مقلد                | چرن نیتکس                 | الاضطراب النفسي                                | -VYo              |
| مروة محمد إبراهيم      | غييرمو غوثالبيس بوستق     | الموريسكيون في المغرب                          | -777              |
| وحيد السعيد            | باچين                     | حلم البحر (رواية)                              | -٧٢٧              |
| أميرة جمعة             | موريس أليه                | العولمة: تدمير العمالة والنمو                  | -٧٢٨              |
| هويدا عزت              | صادق زيباكلام             | الثورة الإسلامية في إيران                      | -٧٢٩              |
| عزت عامر               | أن جاني                   | حكايات من السهول الأفريقية                     | -٧٢.              |
| محمد قدرى عمارة        | مجموعة من المؤلفين        | النوع: الذكر والأنثى بين التميز والاختلاف      | -V <b>Y \</b>     |
| سمير جريس              | إنجو شواتسه               | قصص بسيطة (رواية)                              | -777              |
| محمد مصطفى بدوى        | وايم شيكسبير              | مأساة عطيل (مسرحية)                            | -777              |
| أمل الصبان             | أحمد يوسف                 | بوتابرت في الشرق الإسلامي                      | -VT E             |
| محمود محمد مكي         | مايكل كوبرسون             | <b>فن السيرة في العربية</b>                    | -440              |
| شعبان مکاری            | هوارد زن                  | التاريخ الشعبي للولايات المتحدة (جـ١)          | -777              |
| توفيق على منصور        | پاتریك ل. أبوت            | الكوارث الطبيعية (مج٢)                         | -424              |
| محمد عواد              | چيرار دي چورچ             | يمشق من عصر ما ثبل التاريخ إلى النولة الملوكية | -424              |
| محمد عواد              | چیرار دی چورچ             | ومشق من الإمبرفطورية العشائية هنى الوقت الماغس | -٧٢٩              |
| مرفت ياقوت             | بار <i>ی هندس</i>         | خطابات السلطة                                  | -٧٤.              |
| أحمد هيكل              | برنارد لویس               | الإسلام وأزمة العصير                           | -V£1              |
| رزق بهنسی              | خوسيه لاكوادرا            | أرض حارة                                       | -V£Y              |
| شوقى جلال              | رويرت أونجر               | الثقافة: منظور دارويني                         | 73٧-              |
| سمير عبد الحميد        | محمد إقبال                | ديوان الأسرار والرموز (شعر)                    | -٧٤٤              |
| محمد أبو زيد           | بيك الدنبلي               | المأثر السلطانية                               | -V£0              |
| حسن النعيمي            | چوزيف أ. شومبيتر          | تاريخ التحليل الاقتممادي (مج١)                 | <b>-V£7</b>       |
| إيمان عبد العزيز       | تريقور وايتوك             | الاستعارة في لغة السينما                       | -757              |
| سمير كريم              | فرانسيس بويل              | تدمير النظام العالي                            | -Y£A              |
| باتسى جمال الدين       | ل.ج. كالڤيه               | إيكولوچيا لغات العالم                          | -784              |
| بإشراف: أحمد عتمان     | هوميروس                   | الإلياذة                                       | -Yo.              |
| علاء السياعي           | نخبة                      | الإسواء والمعواج في تواث الشعر الفارسي         | -۷01              |
| نمر عاروری             |                           | ألمانيا بين عقدة الذنب والخوف                  | -404              |
| محسن يوسف              | إسماعيل سراج الدين وأخرون | التنمية والقيم                                 | -404              |
| عبدالسلام حيدر         | اَنًا ماری شیمل           | الشرق والغرب                                   | -Vo£              |
| على إبراهيم منوفى<br>  |                           | تاريخ الشعر الإسباني خلال القرن العشرين        | -Voo              |
| خالد محمد عباس         | إنريكى خاردييل بونثيلا    | ذات العيون الساحرة                             | -Vo7              |
| أمال الروبي            | پاتریشیا کرون             | • •                                            | -V <sub>0</sub> V |
| عاطف عبدالحميد         | بروس روينز                | الإحساس بالعولة                                | -YoA              |

| جلال الحفناري                                                                                                                                                                                                                            | مولوی سید محمد                                                                                                                                                                              | النثر الأردى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -Vo4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السبيد الأسبود                                                                                                                                                                                                                           | السيد الأسود                                                                                                                                                                                | الدين والتصور الشعبي للكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -٧٦.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فاطمة ناعوت                                                                                                                                                                                                                              | فيرچينيا رراف                                                                                                                                                                               | جيرب مثقلة بالحجارة (رواية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 174-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عيدالعال صالح                                                                                                                                                                                                                            | ماريا سوليداد                                                                                                                                                                               | المسلم عدوًا و صديقًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>-V7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نجوى عمر                                                                                                                                                                                                                                 | أنريكو بيا                                                                                                                                                                                  | الحياة في مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 777-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حازم محفوظ                                                                                                                                                                                                                               | غالب الدملوى                                                                                                                                                                                | ديوان غالب الدهلوي (شعر غزل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 <i>Г</i> V-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حازم محفوظ                                                                                                                                                                                                                               | خواجه میر درد الدهلوی                                                                                                                                                                       | دپوان خواجه الدهلري (شعر تصوف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-</b> √7∘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| غازى برو وخليل أحمد خليل                                                                                                                                                                                                                 | تبيري هنتش                                                                                                                                                                                  | الشرق المتخيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>F</i> <b>/ / / / / / / / / /</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| غازی برو                                                                                                                                                                                                                                 | نسيب سمير الحسيني                                                                                                                                                                           | الغرب المتخيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>V</b> /V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| محمود فهمى حجازى                                                                                                                                                                                                                         | محمود فهمى حجازى                                                                                                                                                                            | حوار الثقافات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AFV-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رندا النشار وضياء زاهر                                                                                                                                                                                                                   | فريدريك هتمان                                                                                                                                                                               | أدباء أحياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -٧٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| صبري التهامي                                                                                                                                                                                                                             | بينيتو بيريث جالدوس                                                                                                                                                                         | السيدة بيرفيكتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -٧٧.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| صبرى التهامي                                                                                                                                                                                                                             | ريكاردو جويرالديس                                                                                                                                                                           | السيد سيجوندو سومبرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| محسن مصيلحي                                                                                                                                                                                                                              | إليزابيث رايت                                                                                                                                                                               | بريخت ما بعد الحداثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -٧٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بإشراف: محمد فتحى عيدالهادى                                                                                                                                                                                                              | چون فیزر وپول ستیرجز                                                                                                                                                                        | دائرة المعارف الدولية (جـ٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -٧٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حسن عبد ربه الممرى                                                                                                                                                                                                                       | مجموعة من المؤلفين                                                                                                                                                                          | الديموقراطية الأمريكية: التاريخ والمرتكزات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -VY£                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جلال الحفناري                                                                                                                                                                                                                            | نذير أحمد الدهارى                                                                                                                                                                           | مرأة العروس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| محمد محمد يونس                                                                                                                                                                                                                           | فريد الدين العطار                                                                                                                                                                           | منظومة مصيبت نامه (مج١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -٧٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عزت عامر                                                                                                                                                                                                                                 | چيمس إ ، ليدسي                                                                                                                                                                              | الانفجار الأعظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -٧٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 0 104                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                          | مولانا محمد أحمد ورضا القادري                                                                                                                                                               | صفرة الديع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -٧٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -VVA<br>-VV4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حازم محفوظ                                                                                                                                                                                                                               | مولانا محمد أحمد ورضا القادري                                                                                                                                                               | صفرة المديح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حازم محفوظ<br>سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى                                                                                                                                                                                      | مرلانا محمد أحمد ورضا القادري<br>نخبة                                                                                                                                                       | صفرة المديح<br>خيوط العنكبوت وقصيص أخرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -٧٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حازم محفوظ<br>سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى<br>سمير عبد الحميد إبراهيم                                                                                                                                                           | مولانا محمد أحمد ورضا القادرى<br>نخبة<br>غلام رسول مهر                                                                                                                                      | صفوة المديح<br>خيوط العنكبوت وقصص أخرى<br>من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -VV¶<br>-VA•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حازم محفوظ<br>سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى<br>سمير عبد الحميد إبراهيم<br>نبيلة بدران                                                                                                                                            | مولانا محمد أحمد ورضا القادرى<br>نخبة<br>غلام رسول مهر<br>هدى بدران                                                                                                                         | صفوة المديح<br>خيوط العنكبوت وقصص أخرى<br>من أنب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠<br>الطريق إلى بكين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -VV4<br>-VA·<br>-VA\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حازم محفوظ<br>سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى<br>سمير عبد الحميد إبراهيم<br>نبيلة بدران<br>جمال عبد المقصود                                                                                                                        | مولانا محمد أحمد ورضا القادری<br>نخبة<br>غلام رسول مهر<br>هدی بدران<br>مارقن کارلسون                                                                                                        | صفوة المديح<br>خيوط العنكبوت وقصص أخرى<br>من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠<br>الطريق إلى بكين<br>السرح المسكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -VV4<br>-VA.<br>-VAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حازم محفوظ<br>سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى<br>سمير عبد الحميد إبراهيم<br>نبيلة بدران<br>جمال عبد المقصود<br>طلعت السروجى                                                                                                        | مولانا محمد أحمد ورضا القادرى<br>نخبة<br>غلام رسول مهر<br>هدى بدران<br>مارڤن كارلسون<br>شيك چورج وپول ويلانج                                                                                | صفوة المديح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PVV-<br>. AV-<br>. AV-<br>. YAV-<br>. YAV-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حازم محفوظ<br>سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى<br>سمير عبد الحميد إبراهيم<br>نبيلة بدران .<br>جمال عبد المقصود<br>طلعت السروجى<br>جمعة سيد يوسف                                                                                     | مولانا محمد أحمد ورضا القادرى<br>نخبة<br>غلام رسول مهر<br>هدى بدران<br>مارٹن كارلسون<br>ثيك چورج وبول ويلانج<br>ديڻيد أ. وولف                                                               | صفوة المديح في منوط المنكبوت وقصص أخرى من أنب الرسائل الهندية حجاز ١٩٢٠ الطريق إلى بكين المسرح المسكون العولة والرعاية الإنسانية الإسانية الإسانية الإسانة للطفل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PVV-<br>. AV-<br>. AV-<br>. YAV-<br>. TAV-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حازم محفوظ سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى سمير عبد الحميد إبراهيم نبيلة بدران                                                                                                                                                     | مولانا محمد أحمد ورضا القادرى<br>نخبة<br>غلام رسول مهر<br>هدى بدران<br>مارقن كارلسون<br>قيك چورج دپول ويلانج<br>ديثيد أ. وولف                                                               | صفوة المديح<br>غيوط العنكبوت وقصص أخرى<br>من أنب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠<br>الطريق إلى بكين<br>المسرح المسكون<br>العولة والرعاية الإنسانية<br>الإساءة للطفل<br>تأملات عن تطور ذكاء الإنسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PVV-<br>-VA\<br>-VA\<br>-VA\<br>-VA\<br>3A\<br>-0A\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حازم محفوظ سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى سمير عبد الحميد إبراهيم نبيلة بدران جمال عبد المقصود طلعت السروجى جمعة سيد يوسف سمير حنا صادق                                                                                           | مولانا محمد أحمد ورضا القادرى<br>نخبة<br>غلام رسول مهر<br>هدى بدران<br>مارٹن كارئسون<br>ثيك چورج وپول ويلانج<br>ديثيد أ. وولف<br>كارل ساجان<br>مارجريت أتوود                                | صفوة المديع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PVV-<br>-VA.<br>-VA\<br>-VA\<br>-VA\<br>-VA\<br>-VA\<br>-VA\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حازم محفوظ سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى سمير عبد الحميد إبراهيم نبيلة بدران جمال عبد المقصود طلعت السروجى جمعة سيد يوسف سمير حنا صادق سحر توفيق                                                                                 | مولانا محمد أحمد ورضا القادرى<br>نخبة<br>غلام رسول مهر<br>هدى بدران<br>مارقن كارلسون<br>قبك چورج وبول ويلانج<br>ديڤيد أ. وراف<br>كارل ساجان<br>مارجريت أتوود<br>جوزيه بوفيه                 | صفوة المديح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -VV4<br>-VA.<br>-VAY<br>-VAY<br>-VAE<br>-VA0<br>-VAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حازم محفوظ سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى سمير عبد الحميد إبراهيم نبيلة بدران جمال عبد المقصود طلعت السروجى جمعة سيد يوسف سمير حنا صادق سحر توفيق ساد قبالد أبو البزيد البلتاجى                                                   | مولانا محمد أحمد ورضا القادرى نخبة غلام رسول مهر هدى بدران مارقن كارلسون ثيك چورج دپول ويلانج ديثيد أ. وولف مارجريت أتوود جوزيه بوفيه                                                       | صفوة المديح<br>غيوط العنكبوت وقصص أخرى<br>من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠<br>الطريق إلى بكين<br>السرح المسكون<br>العولة والرعاية الإنسانية<br>الإساءة للطفل<br>تأملات عن تطور ذكاء الإنسان<br>العودة من فلسطين<br>سر الأمرامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حازم محفوظ سمیر عبدالحمید إبراهیم وسارة تاکاهاشی سمیر عبد الحمید إبراهیم نبیلة بدران جمال عبد المقصود طلعت السروجی جمعة سید یوسف سمیر حنا صادق سحر ترفیق بیناس صادق ایناس صادق                                                           | مولانا محمد أحمد ورضا القادرى نخبة غلام رسول مهر مدى بدران مارڤن كارلسون ڤيك چورج وبول ويلدنج كارل ساجان مارجريت أتوود جوزيه بوفيه مرروسلاف فرنر مونيك بونتو                                | صفوة المديح خيوط العنكبوت وقصص أخرى خيوط العنكبوت وقصص أخرى من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠ المسرح المسكون العولة والرعاية الإنسانية الإنسان المنبة (رواية) المنبة (رواية) سر الأهرامات الانتظار (رواية) الانتظار (رواية) الفراية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -VV4<br>-VAV-<br>-VAY<br>-VAY-<br>3AV-<br>-VA0<br>-VAV-<br>-VAV-<br>-VAV-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حازم محفوظ سمیر عبدالحمید إبراهیم وسارة تاکاهاشی سمیر عبد الحمید إبراهیم نبیلة بدران جمال عبد المقصود طلعت السروجی جمعة سید یوسف سمیر حنا صادق سحر توفیق سخر توفیق خالد أبو الیزید البلتاجی منی الدرویی                                  | مولانا محمد أحمد ورضا القادرى نخبة غلام رسول مهر مدى بدران مارڤن كارلسون ڤيك چورج وبول ويلدنج كارل ساجان مارجريت أتوود جوزيه بوفيه مرروسلاف فرنر مونيك بونتو                                | صفوة المديح خيوط العنكبوت وقصص أخرى خيوط العنكبوت وقصص أخرى من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠ المسرح المسكون المولة والرعاية الإنسانية المنابة الطفل المنتبة (رواية) العودة من فلسطين العودة من فلسطين الانتظار (رواية) الانتظار (رواية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -VV4<br>-VA.<br>-VAY<br>-VAY<br>-VA0<br>-VA0<br>-VAV<br>-VAV<br>-VA0<br>-VA0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حازم محفوظ سمیر عبدالحمید إبراهیم رسارة تاکاهاشی سمیر عبد الحمید إبراهیم نبیلة بدران جمال عبد المقصود طلعت السروجی جمعة سید یوسف سمیر حنا صادق سحر توفیق سحر توفیق خالد أبو الیزید البلتاجی منی الدرویی منی الدرویی                      | مولانا محمد أحمد ورضا القادرى نخبة غلام رسول مهر مدى بدران مارڤن كارلسون ڤيك چورج وبول ويلدنج كارل ساجان مارجريت أتوود جوزيه بوفيه مرروسلاف فرنر مونيك بونتو                                | صفوة المديح خيوط العنكبوت وقصص أخرى خيوط العنكبوت وقصص أخرى من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠ المسرح المسكون العولة والرعاية الإنسانية الإنسان المنبة (رواية) المنبة (رواية) سر الأهرامات الانتظار (رواية) الانتظار (رواية) الفراية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -VV4<br>-VA.<br>-VAY<br>-VAY<br>3AV-<br>-VAO<br>-VAV<br>-VAV<br>-VAA<br>-VAA<br>-VAA<br>-VAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حازم محفوظ سمیر عبدالحمید إبراهیم وسارة تاکاهاشی سمیر عبد الحمید إبراهیم نبیلة بدران جمال عبد المقصود طلعت السروجی جمعة سید یوسف سمیر حنا صادق سحر توفیق سحر توفیق خالد أبو الیزید البلتاجی منی الدرویی جیهان المیسوی ماهر جویجاتی       | مولانا محمد أحمد ورضا القادرى نخبة غلام رسول مهر مارٹن كارئسون ثيك چورج وپول ويلدنج كارل ساجان كارل ساجان مرجريت أتوود ميروسلاف فرنر ميروسلاف فرنر مونيك بونتو مدين بونيه ماچين محمد الشيمي | صفوة المديح خيوط العنكبوت وقصص أخرى غيوط العنكبوت وقصص أخرى من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠ المسرح المسكون العولة والرعاية الإنسانية تأملات عن تطور ذكاء الإنسان المنبة (رواية) سر الأهرامات الانتظار (رواية) الانتظار (رواية) المنتفار (رواية) المنتفار (رواية) المنتفار ورواية المربية المربية المربية المربية المطور معامل المطور في مصر القديمة المسرد ومعامل المطور في مصر القديمة المراسات حول القصم القصيرة لإمرس ومطوط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PVV AV AV YAV YAV 3AV AV AV AV AV AV AV PAV PAV-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حازم محفوظ سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى سمير عبد الحميد إبراهيم بنيلة بدران جمال عبد المقصود جمعة سيد يوسف سمير حنا صادق سحر توفيق سحر توفيق غالد أبو اليزيد البلتاجي منى الدروبي ماير جويجاتي منى إبراهيم منى إبراهيم          | مولانا محمد أحمد ورضا القادرى نخبة غلام رسول مهر مارٹن كارئسون ثيك چورج وپول ويلدنج كارل ساجان كارل ساجان مرجريت أتوود ميروسلاف فرنر ميروسلاف فرنر مونيك بونتو مدين بونيه ماچين محمد الشيمي | صفوة المديح فيوط العنكبوت وقصص أخرى من أدب الرسائل الهندية هجاز ١٩٣٠ المسرح المسكون المولة والرعاية الإنسانية المسامة للطفل المامة للطفل المنابة (رواية) المنتبة (رواية) سر الأهرامات المولة من فلسطين المولة من فلسطين المولة من فلسطين المولة من فلسطين الماريقة المربية الفرانكفونية المربية المطرد ومعامل المطود في مصر التديمة المنابذ وفي للمستقبل براسات حول اللمستقبل التاريخ الشعبي للولايات المتحدة (جـ٢) التاريخ الشعبي للولايات المتحدة (جـ٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PVVXAVXAYYAYXAVXAVXAVXAVXAVXAVXAVXAVXAVYAVYAVYAVYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYXAVYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAYYAY-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حازم محفوظ سمیر عبدالحمید إبراهیم رسارة تاکاهاشی سمیر عبد الحمید إبراهیم نبیلة بدران جمال عبد المقصود جمعة سید یوسف سمیر حنا صادق سحر توفیق سخالد أبو الیزید البلتاجی منی الدرویی منی الدرویی ماهر جویجاتی منی إبراهیم دوف وصفی رحف وصفی | مولانا محمد أحمد ورضا القادرى نخبة غلام رسول مهر مارڤن كارلسون ڤيك چورج وبول ويلدنج كارل ساجان مارجريت أتوود جوزيه بوفيه مروسلاف فرنر مونيك بونتو محمد الشيمي منى ميخائيل جون جريفيس        | صفوة المديح خيوط العنكبوت وقصص أخرى غيوط العنكبوت وقصص أخرى من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠ المسرح المسكون المولة والرعاية الإنسانية الإنسانة للطفل المنبة (رواية) المنبة (رواية) سر الأهرامات الانتظار (رواية) الانتظار (رواية) الفراية المؤرية المربية الفراية المؤرية المربية المستقبل الماد رؤى ا | PVV AV AV YAV 3AV AV AV- |

.

| 1 8 . 0                      | •••                                | / . AV 7 *. TH 3 7 + H                                 | -v <b>1</b> v |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| طلعت شامین                   | نفبة                               | الرؤية في ليلة معتمة (شعر)<br>الإرشاد النفسي للأطفال   | -V1A          |
| سميرة أبو الحسن<br>          | كاترين جيلدرد ودافيد جېلدرد        | <del>-</del>                                           |               |
| عبد الحميد فهمى الجمال       | أن تيلر                            | سلم السنوات                                            | -٧٩٩          |
| عبد الجراد توفيق             | میشیل ماکارٹی<br>،                 | قضايا في علم اللغة التطبيقي                            | -A. \         |
| بإشراف: محسن يوسف<br>        | تقریر دولی                         | نحو مستقبل أفضل                                        |               |
| شرين محمود الرفاعي           | ماریا سولیداد                      | مسلمو غرناطة في الأداب الأوروبية                       | -4.7          |
| عزة الخميسى                  | توماس پاترسون                      | التغيير والتنمية في القرن العشرين                      | -4.5          |
| درويش الطوجى                 | دانييل هيرڤيه-ليجيه رچان بول ويلام | سوسيولوجيا الدين                                       | -A • £        |
| طاهر البربري                 | کازو إیشیجررو                      | من لا عزاء لهم (رواية)                                 | -A.o          |
| محمود ماجد                   | ماجدة بركة                         | الطبقة العليا المصرية                                  | -A.7          |
| خیری درمة                    | ميريام كوك                         | یحی حقی: تشریح مفکر مصری                               | -4.7          |
| أحمد محمود                   | دىقىد دابلىو لىش                   | الشرق الأوسط والولايات المتحدة                         | -4.4          |
| محمود سيد أحمد               | ليو شتراوس وچوزيف كروپسى           | تاريخ الفلسفة السياسية (جـ١)                           | -4.4          |
| محمود سيد أحمد               | ليو شتراوس وچوزيف كروپسي           | تاريخ الفلسفة السياسية (جـ٢)                           | - <b>//</b>   |
| حسن النعيمي                  | جوزيف أشومبيتر                     | تاريخ التحليل الاقتصادي (مج٢)                          | -4//          |
| فريد الزاهى                  | ميشيل مافيزولي                     | تَمْلَ العَالَمِ: الصورة والأسلوب في المياة الاجتماعية | -X\Y          |
| نورا أمين                    | أنى إرش                            | لم أخرج من ليلي (رواية)                                | -414          |
| أمال الرويى                  | نافتال لويس                        | الحياة اليومية في مصر الرومانية                        | 3/4-          |
| مصطفى لبيب عبدالغني          | هـ. أ. ولقسون                      | فلسفة المتكلمين (مج٢)                                  | -410          |
| بدر الدین عرودکی             | فيليپ روچيه                        | العدو الأمريكي                                         | 71 <b>%</b> - |
| محمد لطفي جمعة               | أفلاطون                            | مائدة أفلاطون: كلام في الحب                            | -414          |
| نامىر أحمد وياتسي جمال الدين | أندريه ريمون                       | المرفيون والتجار في اللون ١٨ (جـ١)                     | -۸۱۸          |
| نامير أحمد وباتسي جمال الدين | أندريه ريمون                       | الحرفيون والتجار في القرن ١٨ (جـ٢)                     | -۸۱۹          |
| طانيوس أفندى                 | وايم شكسبير                        | هملت (مسرحية) (ميراث الترجمة)                          | -۸۲.          |
| عبد العزيز بقوش              | نور الدين عبد الرحمن الجامي        | هفت بیکر (شعر)                                         | /YA-          |
| محمد نور الدين عبد المتعم    | نخبة                               | فن الرباعي (شعر)                                       | -844          |
| أحمد شافعى                   | نخبة                               | وجه أمريكا الأسود (شعر)                                | -877          |
| ربيع مفتاح                   | داڤيد برتش                         | لغة البراما                                            | -AYE          |
| عبد العزيز توفيق جاريد       | ياكوب يوكهارت                      | مصر النهضة في إيطاليا (جـ١) (ميراث الترجمة)            | -AYo          |
| عبد العزيز توفيق جاريد       | ياكوب يوكهارت                      | عصر النهضة في إيطاليا (جـ١) (ميراث الترجمة)            | -777          |
| محمد على فرج                 | مونالد پ.كول وثريا تركى            | أعل مطروح البدو والتسترطئون والذين بقضون العطلات       | -۸۲۷          |
| رمسيس شحاتة                  | ألبرت أينشتين                      | النظرية النسبية (ميراث الترجمة)                        | -۸۲۸          |
| مجدى عبد الحاقظ              | إرنست رينان وجمال الدين الأفغاني   | مناظرة حول الإسلام والعلم                              | -844          |
| محمد علاء الدين منصور        | حسن کریم بور                       | رق العشق                                               | -84.          |
| محمد النادي وعطية عاشور      | ألبرت أينشتين وليويولد إنفلد       | تطور علم الطبيعة (ميراث الترجمة)                       | -871          |
| حسن النعيمي                  | چوزیف آشومبیتر                     | ناريخ التحليل الاقتصادي (جـ٣)                          | -824          |
| محسن الدمرداش                | ئرنر شمیدرس<br>قرنر شمیدرس         | الفلسفة الألمانية                                      | -877          |
| محمد علاء الدين متمنور       | ذبيح الله صفا                      | -<br>كنز الشعر                                         | -AT £         |

| علاء عزمى              | پیتر ارربان                              | تشیخوف: حیاة فی صور                          | -870            |
|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| ممدوح البستاوي         | مرثيدس غارثيا                            | بين الإسملام والغرب                          | -X77            |
| على فهمى عيدالسلام     | ناتاليا فيكو                             | عناكب فى المسيدة                             | -444            |
| لبنى صبرى              | · ·                                      | في تفسير مذهب بوش ومقالات أخرى               | -XT ,           |
| جمال الجزيري           | ستيوارت سين وبورين قان لون               | أقدم لك: النظرية النقدية                     | / 👰 **          |
| فوزية حسن              | جوتهواد ليسينج                           | الغراتم الثلاثة                              | -45.            |
| محمد مصطفى بدوى        | وليم شكسبير                              | هملت: أمير الدائمارك                         | -A£1            |
| محمد محمد يونس         | فريد الدين العطار                        | منظومة مصيبت نامه (مج٢)                      | <b>73</b> A-    |
| محمد علاء الدين منصور  | نخبة                                     | من روائع القصيد الفارسي                      | 73.4-           |
| سمير كريم              | كريمة كريم                               | دراسات في الفقر والعولة                      | -A££            |
| طلعت الشايب            | نيكولاس جويات                            | غياب السلام                                  | -A£0            |
| عادل نجيب بشرى         | ألفريد أدلر                              | الطبيعة البشرية                              | <b>73A</b> -    |
| أحمد محمود             | مايكل ألبرت                              | الحياة بعد الرأسمالية                        | -AEY            |
| عبد الهادى أبو ريدة    | يوليوس فلهاوزن                           | تاريخ الدولة العربية (ميراث الترجمة)         | <b>~A&amp;A</b> |
| بدر توفیق              | وليم شكسبير                              | سونيتات شكسبير                               | -824            |
| جابر عصفور             | مقالات مختارة                            | الخيال، الأسلوب، الحداثة                     | -10.            |
| يوسف مراد              | کلود برنار                               | الطب التجريبي (ميراث الترجمة)                | -801            |
| مصطفى إبراهيم فهمي     | ريتشارد دوكنز                            | العلم والحقيقة                               | . <b>-</b> 807  |
| على إبراهيم منوقى      | باسيليو بابون مالدونادو                  | العمارة في الأندلس عمارة الدن والمصون (مج١)  | -107            |
| على إبراهيم منوفي      | باسيليو بابون مالدرنادو                  | العمارة في الأندلس: عمارة المن والمصون (مج؟) | -A0£            |
| محمد أحمد حمد          | چپرارد ستیم                              | فهم الاستعارة في الأدب                       | -100            |
| عائشة سويلم            | فرانثيسكو ماركيث بانو بيانوبا            | القضية المريسكية من وجهة نظر أخرى            | -Aol            |
| كامل عويد العامري      | أندريه بريتون                            | نادچا (رواية)                                | -AoV            |
| بيومى قنديل            | ثيو هرمانز                               | جوهر الترجمة: عبور الحدود الثقافية           | -A0A            |
| مصطفی ماهر             | إيف شيمل                                 | السياسة في الشرق القديم                      | -Ao1            |
| عادل صبحى تكلا         | قان بملن                                 | مصر وأورويا                                  | -7X-            |
| محمد الخولى            | چين سميٿ                                 | الإسلام والمسلمون في أمريكا                  | 17A-            |
| محسن الدمرداش          | ، ۔<br>أرتور شنيتسلر                     | ببغاء الكاكاس                                | 75%-            |
| محمد علاء الدين منصور  | على أكبر دلفي                            | لقاء بالشعراء                                | 77%-            |
| عبد الرحيم الرقاعي     | دورين إنجرامز                            | أرراق فلسطينية                               | 374-            |
| شوقی جلال<br>شوقی جلال | تیری ایجلتون<br>تیری ایجلتون             | فكرة الثقافة                                 | -870-           |
| محمد علاء الدين منصور  | مجموعة من المؤلفين<br>مجموعة من المؤلفين | رسائل خمس في الأفاق والأنفس                  | FFA-            |
| صبری محمد حسن          | ديڤيد مايلو                              | المهمة الاستوائية (رواية)                    |                 |
|                        | ساعد باقری ومحمد رضا محمدی               | الشعر القارسي المعاصر                        |                 |
| یں میں<br>شرقی جلال    | روین دونبار واخرین                       | تطور الثقافة                                 |                 |
| حمادة إبراهيم          | نخبة                                     | عشر مسرحیات (جـ۱)                            | -AV.            |
| حمادة إبراهيم          | نخب <b>ة</b>                             | عشر مسرحیات (ج۲)                             |                 |
| محسن فرجانی            | لاوتسو                                   | كتاب الطاق                                   |                 |
| G J                    |                                          | - •                                          |                 |

| -AVT             | مطمون لمدارس المستقيل                      | تقرير صادر عن اليونسكو   | بهاء شاهين                  |
|------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| -AVE             | النهر الخالد (مج١)                         | جاريد إقبال              | ظهور أحمد                   |
| -AV0             | النهر الخالد (مج٢)                         | جاريد إقبال              | ظهور أحمد                   |
| -۸٧٦             | دراسات في المسيقي الشرقية (جـ١)            | هنری جورج فارمر          | أماني المنياوي              |
| -444             | أدب الجدل والدفاع في العربية               | موريتس شتينثنيدر         | مىلاح محجوب                 |
| -474             | ترحال في محراء الجزيرة العربية (جا، مجا)   | تشارلز دوئى              | صبری محمد حسن               |
| -AV4             | ترحال في صحراء الجزيرة العربية (جـ١، مجـ٢) | تشارلز دوتى              | مبری محمد حسن               |
| -11.             | الواحات المفقودة                           | أحمد حسنين بك            | عبد الرحمن حجازي وأمير نبيه |
| -111             | المستثيرون : خدمة وخيانة                   | جلال أل أحمد             | سلوی عباس                   |
| -884             | أغاني شيراز (جـ١) (ميراث الترجمة)          | حافظ الشيرازي            | إبراهيم الشواربي            |
| -887             | أغاني شيراز (جـ٢) (ميراث الترجمة)          | حافظ الشيرازي            | إبراهيم الشواربي            |
| -112             | تعلم الأطقال الصغار                        | باربرا تيزار ومارتن هيوز | محمد رشدى سالم              |
| -110             | روح الإرهاب                                | چان بودریار              | بدر عرودكى                  |
| -۸۸٦             | الترجمة والإمبراطورية                      | ىوجلاس روينسون           | <b>ئائ</b> ر دىب            |
| -444             | غزلیات سعدی (شعر)                          | سعدى الشيرازي            | محمد علاه الدين منصبور      |
| -^^              | أزهار مسلك الليل (رواية)                   | مريم جعفرى               | هويدا عزت                   |
| -111             | سارتورس (ميراث الترجمة)                    | وليم فوكتر               | ميخائيل رومان               |
| -44.             | منتخبات أشعار فراغي                        | مخدومقلي فراغي           | الصفصافي أحمد القطوري       |
| -491             | مفاوضيات مع الموتى                         | مارجريت أتوود            | عزة مازن                    |
| <del>-</del> ¼44 | تاريخ المسيحية الشرقية                     | عزيز سوريال عطية         | إسحاق عبيد                  |
| -A <b>1</b> 7    | عبادة الإنسان الحر                         | برتراند راسل             | محمد قدرى عمارة             |
| -A9£             | الطريق إلى مكة                             | محمد أسد                 | رقعت السيد على              |
| -A9a             | وادی الفوضی (روایة)                        | فريدريش دورينمات         | یسری خمیس                   |
| -497             | شعر الضفاف الأخرى                          | نخبة                     | زين العابدين فؤاد           |
| -444             | اختراق الجزيرة العربية                     | ديقيد چورج هوجارث        | صبری محمد حسن               |
| -A1À             | الإسلام والعلم                             | برويز أمير على           | محمود خيال                  |
| -411             | الدبلوماسية الفاعلة                        | بيتر مارشال              | أحمد مختار الجمال           |
| -4               | تيارات نقدية محدثة                         | مقالات مختارة            | جابر عصفور                  |
| -9.1             | مختارات من شعر لي جار شينج                 | لی جاو شینج              | عبد العزيز حمدى             |
| -9.Y             | ألهة مصر القديمة وأساطيرها                 | رويرت أرنواد             | مروة الفقى                  |
| <b>-1.</b> r     | أقلام ومناهج (مج1)                         | بيل نيكولز               | حسين بيومى                  |
| -9-8             | أفلام ومناهج (مج٢)                         | بيل نيكولز               | حسين بيومى                  |
| -1.0             | تراث الهند                                 | ج. ت. جارات              | جلال السعيد الحفناري        |
|                  | أسس الحوار في القرآن                       | هيرپرت بوسه              | أحمد هويدى                  |
|                  | أرثر متعة الحياة (رواية)                   | قرائسواز چیرو            | فاطمة خليل                  |
|                  | الطقة النقدية                              | دیقید کورننز هوی         | غالدة حامد 🙇                |
|                  | الغنون والأداب تحت ضغط العولة              | چووست سمايرز             | طلعت الشايب                 |
| -11.             | بروميثيوس بلا قيود                         | داڤيد س. ليندس           | می رفعت سلطان               |

| عزت عامر                                          | جون جريبين                            | غبار النجوم                                                            | -911          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| عرب عامر<br>بحیی حقی                              | جي جريبين<br>روايات مختارة            | بر اسبرم<br>ترجمات یعی حقی (جا) (میراث الترجمة)                        | -117          |
| پییں حتی<br>بحیی حقی                              | روپات مختارة<br>مسرحيات مختارة        | ترجمات يحيى حقى (جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 | -937          |
| پسیی حتی<br>یحیی حقی                              | سرب ستیوارت<br>دیزموند ستیوارت        | ترجمات يصي حقى (جـ٢) (ميراث الترجمة)                                   | -11E          |
| یسیی عمی<br>منیرة کروان                           | ىپرىن<br>روچر چست                     | المرأة في أثينا: الواقع والقانون                                       | -110          |
| سيره درون<br>سامية الجندي وعيدالعظيم حماد         | روپر چىك<br>أنور عبد الملك            | الجدلية الاجتماعية                                                     | -917          |
| سامیه انجمدی وعبدالعظیم عشار<br>إشراف: أحمد عثمان | نخبة                                  | مرسوعة كمبريدج (جـ١)                                                   | -417          |
| رسرات: المند عندان<br>إشراف: فاطمة موسى           | <br>نخب <b>ة</b>                      | موسوعة كمبريدج (جـ١)                                                   | -414          |
| بسراف: رغبوی عاشور<br>إشراف: رغبوی عاشور          | نخبة                                  | موسوعة كمبريدج (جـ٩)                                                   | -111          |
| رسری دسرد<br>فاطمة قندیل                          | چین جبران و خلیل جبران                | خليل جبران: حياته وعالمه                                               | -17.          |
| ــــــ ـــين<br>ثريا إقبال                        | چين بېرون د سيو بېرون<br>احمدو کوروما | لله الأمر (رواية)                                                      | -471          |
| حري ;ببن<br>جمال عبد الرحمن                       |                                       | الموريسكيون في إسبانيا وفي المنفي                                      | -177          |
| محمد حرب                                          | ناظم حکمت<br>ناظم حکمت                | ملحمة حرب الاستقلال (شعر)                                              | -477          |
| نسب حرب<br>فاطمة عبد الله                         | •                                     | حتشبسوت: عظمة وسحر وغموض                                               | -478          |
| فاطمة عبد الله                                    |                                       | رمسيس الثاني: فرعون المعجزات                                           | -110          |
| صبری محمد حسن                                     |                                       | ترحال في مسمراه الجزيرة العربية (جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | -117          |
| صبری محمد حسن                                     |                                       | ترحل في صمراء الجزيرة العربية (جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | -117          |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             | کیتی فرجسون<br>کیتی فرجسون            | سجرن الضرء                                                             | -144          |
| مجدی الملیجی                                      | د بی و . عد<br>تشارلس داروین          | نشأة الإنسان (مجـ١)                                                    | -171          |
| مجدی اللیجی                                       | تشاراس داروین                         | نشأة الإنسان (مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   | -17.          |
| مجدی اللیجی                                       | ت عدد<br>تشاراس داروین                | نشأة الإنسان (مجـ٣)                                                    | -471          |
| . ت<br>إبراهيم الشواربي                           |                                       | حالق السعر في بقائق الشعر (مواث الزجمة)                                | -477          |
| علی متوفی                                         | کارل <i>وس ب</i> وسونیو               | اللاعقلانية الشعرية                                                    | -177          |
| طلعت الشايب                                       | تشارلز لارسون                         | محنة الكاتب الأفريقي                                                   | -478          |
| علا عادل                                          | فولكر جييهارت                         | تاريخ الفن الألماني                                                    | -450          |
| أحمد فوزي عبد الحميد                              | إد ريچيس                              | بيواوجيا الجحيم                                                        | -477          |
| عبدالحي سالم                                      | أحمد تدالق                            | هيا نحكي (قصيص أطفال)                                                  | - <b>1</b> TV |
| سعيد العليمي                                      | پيير بورديو                           | الأنطواوچيا السياسية عند مارتن هيدجر                                   | -45¥          |
| أحمد مستجير                                       | ستيفن چونسون                          | سجن العقل                                                              | -474          |
| علاء على زين العابدين                             | مجموعة مقالات                         | اليابان الحديثة: قضايا وأراء                                           | -92.          |
| صبرى محمد حسن                                     | أي كويني أرماه                        | الجماليات لم يولدن بعد                                                 | -181          |
| وجيه سمعان عبد المسيح                             | إريك هويسبوم                          | القرن الجديد                                                           | -9£Y          |
| محمد عبد الواحد                                   | مختارات من القصص الأفريقية            | لقاء في الظلام                                                         | -487          |
| سمير جريس                                         | پاتریك زوسكیند                        | الكونتراباص                                                            | -422          |
| ثريا توفيق                                        |                                       | أحلام يقظة جوال منفرد (ميراث الترجمة)                                  | -920          |
| محمد مهدى قناري                                   | ميشيل ليريس                           | الزار ومظاهره المسرحية في إثيوبيا                                      | <b>-127</b>   |
| محمد قدرى عمارة                                   | برتراند راسل                          | ماوراء المعنى والحقيقة                                                 | -1£V          |
| فرید چورج بوری                                    | رونالد أوليقر وأنتونى أتمور           | أفريقيا منذ عام ١٨٠٠                                                   | -124          |
| نافع معلا                                         | أندريه فيش                            | مقبرة الصدأ                                                            | -181          |
|                                                   |                                       |                                                                        |               |

| منى طلبة وأنور مغيث      | چاك ديريدا                                | في علم الكتابة                                     | -40.        |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| عماد حسن بکر             | ۰<br>فریدریش دورینمات                     | الاتهام (رواية)                                    |             |
| تعيمة عبد الجراد         | در در ت تدر<br>امیری برکة                 | · • • •                                            |             |
| على عبد الروف البمبي     |                                           | . و و .<br>مختارات من الشعر الإسباني (جـ٢)         |             |
| عنان الشهاري             |                                           | الأصول الاجتماعية السياسة التوسعية في عهد معمد على |             |
| ماجدة أباظة              | سيلثيا شيفولو                             | الطب والأطياء                                      | -100        |
| سمير حنا صادق            | أ، ك. ديوني                               | نعم، ليست لدينا نيوترونات                          | -407        |
| ربيع رهبة                |                                           | المركات الاجتماعية: (١٧٦٨-٢٠٠٤)                    |             |
| صلاح حزی <i>ن</i>        |                                           | أمنوات على هامش الحرب                              |             |
| وسام محمد جزر            |                                           | الموريسكيون في الفكر التاريخي                      |             |
| هدی کشرود                | الأمير عثمان إبراهيم وكارولين وعلى كورخان |                                                    |             |
| محمد صقر خفاجة           | مختارات من الأدب اليوناني                 | شعر الرعاة (ميراث الترجمة)                         | -171        |
| عادل مصطفى               | وليام جيمس إيرل                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |             |
| فاطمة سيد عبد المجيد     | حسن رضا خان الهندي                        | منتخبات شعرية                                      | -477        |
| هبة روف وتامر عبد الوهاب | كيمبرلي بليكر                             | أمنول الثطرف                                       | -478        |
| إكرام يوسف               | أنا رويز                                  | روح مصبر القديمة                                   | -970        |
| حسين مجيب المصرى         | محمد إقبال                                | ما رراء الطبيعة في إيران (ميراث الترجمة)           | -177        |
| هشام المالكي             | سون تزی                                   | فن الحرب (مجـ ١)                                   | -177        |
| كمال الدين حسين          | ج. کوپر                                   | عالم الخوارق                                       | -478        |
| مجدى عبد الحافظ          | کارل بویر وچون کوندری                     | التليفزيون خطر على الديمقراطية                     | -979        |
| أحمد الشيمي              | نخبة                                      | ربما في حلب ذات يوم وقصيص أخرى                     | -97.        |
| حسين مجيب المصرى         | پاول هوزن                                 | الأدب الفارسي القديم (ميراث الترجمة)               | -171        |
| عماد البغدادي            | مقالات مختارة                             | الإسهامات الإيطالية في عهد محمد على باشا           | -177        |
| الصفصافي أحمد القطوري    | أولكر أرغين صوى                           | تطور فن المعادن الإسلامي                           | -177        |
| هدی کشرود                | مجدى عبد الحافظ                           | فكرة التطور عند فلاسفة الإسلام                     | -9V£        |
| حسن عبد ربه الممىرى      | مایکل بیرس                                | وقائع انتحار موظف عمومي                            | -1Vo        |
| صبری محمد حسن            | أرنواد لودقيج                             | تفهم ذهنية مدمن المُسكرات                          | -177        |
| مجدى الليجى              | تشارلس داروین                             | التعبير عن الانفعالات في الإنسيان والعيوانات       | -177        |
| أحمد فتحى زغلول باشا     | الکونت هنری دی کاستری                     | الإسلام خواطر وسوانح (ميراث الترجمة)               | -174        |
| محمد برادة               | بونوا دونى                                | الأدب والالتزام من باسكال إلى سارتر                | -174        |
| نعيمان عثمان             | رايموند ويليامز                           | الكلمات المفاتيح                                   | -11.        |
| السيد عبد المنعم محمود   | فيرتانديث موراتين                         | الكلمة للبنت                                       | 188-        |
| أحمد شفيق الخطيب         | ديثيد كريستال                             | اللغة والإنترنت                                    | 782-        |
| أحمد فتحى زغلول باشا     | چوستاف لويون                              | روح الاجتماع (ميراث الترجمة)                       | 788-        |
| عز الدين جميل عطية       | چوديت ثان إنرا                            | التلفزيون ونمو الطفل                               | 388-        |
| ماهر جويجاتى             | كلير لالويت                               | طيبة بنشأة إمبراطورية                              | -110        |
| يسرى خميس                | إريش فريد                                 | وفيتنام و                                          | <b>FAP-</b> |
| عثمان أمين               | إيمانويل كانط                             | مشروع السلام الدائم (ميراث الترجمة)                | -144        |

| عبد الرحمن الخميسي                             | نخبة                           | أساطير شعبية من أرزبكستان (جـ٢)         | -4.٨٨ |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------|
| حمدى إبراهيم حسن                               | يد الله ثمرة                   | الصونتيات واللغة الغارسية               | -414  |
| بيومى قنديل                                    | إدريس شاه                      | الصرفيون                                | -11.  |
| مصطفى إبراهيم قهمى                             | چون بروکمان                    | الإنسانيون الجدد: العلم عند المافة      | -441  |
| علاء الدين عبد الرحمن                          | چيوفاني بلزوني                 | بلزوئی فی مصر                           | -444  |
| أحمد محمود                                     | سيمسرن ناجرفيتز                | مصر أصل الشجرة (جـ١)                    | -117  |
| أحمد محمون                                     | سيمسرن ناجرفيتر                | مصر أصل الشجرة (جـ٢)                    | -998  |
| منى الخميسي                                    | الأخرين جريم                   | حواديت الأخوين جريم (مجـ١)              | -110  |
| إبراهيم الشواريي وعبدالنعيم حسنين وقزاد الصياد | محمد بن على بن سليمان الراوندي | راحة الصنور وأية السرور (ميراث الترجمة) | -447  |
|                                                |                                |                                         |       |